

DS 871 Horiuchi, Shin Nanki Takugawa shi

H6 v.3

East Asiatic Studies

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY





南 紀德

第三冊



#### 南 紀 德

第三冊

APR 18 1968

CANVERSITY OF TORONTO

DS

871

H6

V.3

南紀德川史卷之一

德 公第

昭

至安政元年十二月自弘化三年閏五月

御實母 御 誕 生 界譜

弘

化

---

年

同

四

年

年

目

錄

御 養 子

齊疆卿御逝去

米國船奥州海通航

御 相 續

御幼年二村左京大夫樣水野土佐守 ~ 幕命

英船浦賀ニ入ル

御幼年 = 付 五節句 初式日御年寄へ謁ス

御家御 條目

米國 人北蝦夷へ上陸

御

宮

參

---H. H. 174 PU H. Ti.

初テ鐵炮四季打ヲ免ス

孝行人賞賜 時々同事アリ界ス

若山御天守上棟式 翌年六月落成式

御 袴 着

外國船上總 = 碇泊 六月蘭人ヨリ米國船近海ニ入ル企アル四月ニモ米國人蝦夷アツケシニ上陸

チ 報 ス

嘉

永

年

大奥御 登城

金貮萬兩ツ、五 ケ年 公儀 3 ツ御 取替 兩ツ、三ケ年間御取替金ノ品アリ安政元年十二月ニ卯年ョリ尚又二万

將軍芝即 海防布達 一、臨御

熊野三山社修繕 位樣思召 ニテ 歌御旅所處替

和

御 疱 瘡

大炮製造

御元服從三位 中將

外 船伊 豆海 = 見 ユ 八月蘭人ヨリ忠告 來 ル

山中筑後守死去 九炎上

同

四 年

五 羊

同

0 Hi. DU UU 九 七 七 六 六 六 六 Ti.

伊 達藤 郎 7 哥 ス

位老公薨

東國震災 發年六月近幾地震

湊御殿諸局引 拂

渥美源 Fr. 郎 7 罸 ス 五月山中作右

亞米利 加軍 船監 浦賀 入港數件 四月 = モ同船琉球

二來 N 衛門等

同斷

江紀諸有 间罸 セ ラ IV

水戶老公參政

將軍 傾德公

近 備手當金下附 四二水 ル 魯船翌年正月退去 御家甲一般へモ同勝十一月ニアリ 電船流球ニ來リ魯人北蝦夷ニ居處ヲ管ス

plij

亞船長崎

內海 ニ硫臺ヲ

大船製造ノ禁ラ 解

際 制 役者家業不 得手 1 者相 ラ職

肺 御讀書弓馬 洋炮術修業ノ 御稽古初

翌年御習字初

務

---

命

ス

高 永 六

华

-1:

-1:

六

六

八 -6

一九

-E

-<u>F</u>

二九

四

三四

御 屋 敷 相 對替

海岸防 禦掛 リ員 7 命 ス

水 野 土 作 守 ~ 新 宮與力知 7 下付

順町 江戶 御家中具足所持之者 人 御家 中 ^ 對 シ 金融 1 ~ 布達 褒詞

水 野 安 藤 兩 家 依 願 F 15 知 下付

藝術御 秘事 1 禁ラ 解 ク

仁井 田 源 郎 御 領 分 1 海防議 7 呈 ス

亞米 利 加 船台 浦 賀 ~ 渡 死 五月條約附録チ定

若山 海岸防 禦 持 場

築地 胍 相對替

御 目見以 下跡目 被 仰 付

十月魯艦下田ニスル魯艦又長崎ニス 米艦函第ニスル 二閏 入ル月 條約書チ出ス其他 アスリ

具

足所

持無之者除

金新調

フ方

御

政

引

向

ノ儀存

念

口

申出

御家中世

旅

八月英船長崎~ 來

嘉 永 七

年

四六 174 四 Ŧi.

四

三九

四

0

三九

三四

五三

Ti. 24

Τi. Ti. Fi. Ii.

Ŧi. Fi,

五六

五九

御家中衣服省略

中軍船製造

若山近海へ異船渡來

諸國大地震

初ラ友ヶ嶋奉行ヲ置ク

本居禰四郎へ國學教授ヲ命ス在町へ大船製造費ノ日錢ヲ課ス

**叡感ノ御沙汰** 

家業不精ノ醫官罸ス

紀州近海防禦ノ幕命

七七七七七六六六六六六八

## 南紀德川史卷之二十

#### 昭 德公第二

目 錄

亞米利加國 ト條約ヲ交換

水野安藤兩家ノ浮ケ置上ケ米ヲ免ス

養老賜米

梵鐘ョ大小砲ニ 改鑄 7 勅

水野土佐守依內存 佛蘭 西艦長崎二 入 知行 w 所村替 英國軍艦長崎二來舶

赤阪邸中へ文武場ヲ建築

亞船日本海測量ヲ乞フ蘭人汽船小銃ヲ獻ス

友ケ嶋砲臺熊築

大奥取締掛員ヲ 命 ス

幕府西洋流銃陣修練ヲ武官ニ令ス

伊東貫震ラ石抱 w

幕府外國ノ所置及と事情ヲ 京都

奏ス

至自安 三年十二月

安 政

六

七八 七六 八二 八二 七七七 七七 七六 八四 八四 八四 八四 八三 パニ

十月米船測量許可ヲ促ス

魯使カムサッカ

=

赴ク

幕府蘭人ヨリ蒸汽船 運用ヲ 傳習 ス

水戶老公海岸防禦軍政改正 幕府各國之條約書ヲ布告ス ノ幕命

若山洪水

安藤飛騨守田邊領之口銀受負

江戶大地 御側役ヲ廢御 震 小 數條アリ 姓頭ヲ置

伊東貫齋下田へ派遣之幕命 江戶文武手當金下付

御家中騎戦四洋銃隊兩調練ヲ水野土佐守事任ス

宰相御任官

十二月蘭人ト 條約ヲ結 フ

麴町瓜中出 火

赤阪邸內出火 文武場ノ諸職員 ラ電

柳川 春三 水野土佐守臣 7 召出 ス

ク

田邊與力安藤飛驒守ヲ訴フ

. .

安 政

年

八儿 八百 八六 八五 八 Ti. 九四 九五 儿石 九五 九四 九四 九四 八六 九五

七

八町堀邸相對替

文武場落成

新宮與カノ名籍ヲ除去

蘭人ョリ英國 軍艦ノ渡來ヲ忠告ス

加太洲防備船 亞米利加國 ハツテーラサ艘新造ノ幕命 官吏

3

ŋ

21 jν

リス在留ノコラ請フ

江戶大風雨

君澤形船新造

地士濱口儀兵衛ラ賞ス 千駄ヶ谷副邸相對替

二二二二二九八八七七

1:10

九五,

八

## 南紀德

#### 昭 德 第

次

若山ニテ着具騎戦調練

深川 執政 新大橋邸 行逢 1 ヲ借地 禮遇

菊地 角右 衞門御生育 掛 y

武

循 亞米利加使節 流二 不泥隨 登 意 城拜禮之內旨 ニ他流ヲ學 フ 3/

| 「京神へみ奏 開國起源之論 其他等近年對外事件之經過數條

ハルリスノ演説 登 城拜禮

國

使節

君澤 形船落成

和蘭陀通商法變更

亚亚 國へ三港ノ外四港チ開ク事チ約ス國公使チ江戸二置り事チ約ス

小鳥合會

外國 諸侯ノ意見チ下問ス亞國使節應接書等チ示シ 應接ノ事奏上

至同 五年六月

安 政 21

年

111

四四

三五

三七 三七

三九

九

亞國卜和親交易假 條約

御具足召初

堀田備中守上京外 |蚁 事 7 奏 ス

京都應接 ノ巨細其他 外 國 二係 ル事件數條

井伊掃部所大老トナル和蘭陀國使等登 城拜禮

條約調印延期ノ應接

勢地 ノ槍劔家ヲ召シ其技ヲ験ス

他 流試合ノ事等數條

亞米利加條約之件 勅答ア無ラ二親藩初諸侯ニホシ各自ノ意見御下問條約調印延期ノ書翰一五二

御養 君 ノ内旨

建儲 論數條

亞船 田 ニニスル 其他

亞 老中更选 假條約 = 調 FII ス

一六七

七三

一六七

五七

四九 四八

74

九

四二

[24] 几

ptj

七

六七

議論 數條 尾

水兩公不時登

營條約調印ノ非ヲ論セラル

御養君御拜命 御供之面々拜命

時御言行

八〇

七七七

七三

七九

五 年

四

安

0

### 昭德公第四

目 次

御小姓頭取野村丹後守筆記

南紀德川史卷之二十四

目 次 昭

德公第五

御小姓頭取野村丹後守筆記

承前

御臺所和宮御逸事

同 御譜略

<u>一</u> [74] 一

二八三 二八六

一八八八

# 南紀德川史卷之二十五

#### 當 公 第

御 相 續

尾水兩公一橋鄉御咎 英艦品川灣 松平越前守隱居慎時情 ニ入ル

魯國使節登城拜禮 同國使節ト假條約ヲ結フ 和廣醫術兼業初テ御免 醫官伊東貫齋

公儀

へ被召出

數

御家御條目

魯英佛三國

ト條約ヲ結フ

尾州家 英國 ト假條約 ト御座順

幕府初十三藩 公方樣薨去 水戸へ密勅時事数件 勅書

同

七 五 月

二九五 二九九 二九八 二九八 二九八 二九四 二九四 二九〇

安政五年八月

二九九

二九九 二九九

11100

11100 11100

関 老間 艦 品川 部下總守上京 灣 二入 IV

將軍御遺物御 佛 國 下條約 拜領 濟

惡疫流 行

惣網 御元服御一字御拜領從三位宰相 御袖留御祝儀 代御駕御 讓

青山權田 御獻上物是迄通御省略 原邸差上

孝行人ヲ賞ス 水野安藤兩家拜領物 將軍 宣下

神奈川長崎函館開港 間 部下 ・總守へ 勅答 下總守翌年二月東歸

安政六年

正月 月

同

---

御前髮執御祝 間 部 下 總守東歸 儀

大師 新大橋向万年橋邸相對替 御 代初 河 原御遠馬 テ 御內書

同

+ 月

同

1

+

月

= 1 11

11 11 11 | 11

Total

Transport

111 1 111

111

三四四 三四四

同

月

三四四 三四四

mands mands Fe of mands

問

九

月

御 入國 魯西亞人二名橫濱 商龍公 支干相當 = テ暗殺セ ラ N

同

八

月

安政六年

七月

公御父子御答メ 橋頭同斷

水戶 松平左兵衛督水府 老公御國 へ御發途 心上使

世古格太郎吟味 大獄事件

若山 水野安藤兩下邸へ 惡疫流行 御臨行

青山 中納言御任官 御本丸炎上 御添屋敷出火

倫宮樣京師 米國 本條約 ョリ御下 為取替御使 向

安政七年

正月

011110

水野土佐守特進之札 水戶 大老井伊掃部頭斬殺セラル 表腦亂 助書返上之件

同

Ξ

月

同

月

1111111 1111111

時事數件

同 +

同

十二月

三三〇

月

三五 三二四

三二六

三二九

四.

三二四

延 1. 改

御警衛武 人ヲ江 戶二 召 ス

水野土佐守隱居 御 暇不被仰出

久野大夫免職 有司 発 黜

愼

葡 咸 F 假條約

水戶老公永御蟄居御 免

同

八

月

同

九

月

三四七 三四七 三四六 三四六

老公御逝去

薩州初テ幕府之制 尾張老公一橋卿 御 度ヲ奉 愼 御 発 セ ズ

孝行人ヲ賞ス

和宮様將軍家へ 御 綠 組

亞國 御本丸造營落成 通辨官赤羽 根 = テ暗

殺

セ

ラ N

同

同 同

一月

三元〇

 $\frac{\Xi}{\pi}$ 

十

月

三元〇

三四八

國 時事數條 人護衛 別手 組 7 置ク

實 水戶 ノ人士常 野ヲ亂 引移 妨

成院殿 1 改元 御 大九一 御

> 同 同 六

月。

三四五

三四四

四

三四二

三四

閏 五 月

三四二 

五

三五六 Ξ. Ji. li. 三五七 Ti. li.

同

万延二年 十二月 正月 月

> 三 万. 三儿

魯西亞軍艦對馬ニ上陸占據ノ狀ラ示ス

幕府蘭人シーボルトラ屋聘

水戶ノ兇徒英國公使館ヲ夜襲

時事數件

殘黨追捕ョ水府へ嚴命

幕府軍制改革

英國軍艦~海岸側量農商大船所持御免

品川即豊山ノ外國公吏宿所義。異英國軍艦へ海岸測量ヲ免セラル

佛國初締盟六ヶ國へ聘問使且兩都兩港開市延期談判品川御殿山へ外國公使館新築。暴徒放火

同

+

月

三六七

税則輕减 唐太經界談判

其他時事數件

伊豆國島々及小笠原島へ外國奉行等派遣

長州開岡論ヲ幕府へ建白

時事數件

和宮樣江戶~御下向

同

六月

五月

三五七七七

同

一六

文久元年十二月

三八三

三七四

# 南紀德川史卷之二十六

### 第

目 次

暴徒閥老安藤對馬守ヲ要撃

閣老気藤氏ノ評論廢帝論ハ僞書ノ辨

浪士騷動及伏見寺田屋事件 和宮樣御婚禮

閣老久世大和守上京命ラル

尾州老公一

橋卵御

不興御免松平肥後守松平春嶽御登用

田安公御 後 見 御 免

慕政 御改革

顯

龍公御法

會

--

付將軍家ョ

リ御名代

長州再と書き幕府へ呈シ御上洛ヲ建議

朝 使大 原左 衛門督 下向

時 作馬 臣 細

刑部卿公一橋家再御相續

至同 年 十二月

正

月

月

四

月

三八四

三八四…

三九二

三九四

三九五

三九六

三九六

三九六

五

月

六

月

三九九

四〇一

四〇六 四〇三

七七

t

月

万石以上軍艦ニテ参勤歸國及供連レ減略勝手次第

松平春嶽殿御政事惣裁

御政事改革ノ論説數條

安藤對馬守久世大和守追訶

島津三郎生麥村ニ於ラ英國士官ヲ斬殺 長州世子 勅書ヲ奉シ東下

朝延頻 水戶源烈公御贈位 勅書ヲ列藩へ直賜

=

諸侯參勤交代ノ制度大改革 京都所司代酒井若狹守御咎

山陵御普請

衣服制度變革 乘切登城獻上物御免等

御上洛被 仰出

近々御國許 吹上御庭御拜見 ノ御暇

御三家ガハ三年目毎二一年ツ、御參府

御召

ノ端反笠御拜領

九

月

閨 八

月 月

四二四

四三四

四九

一六

24

四四

四三八

四四

四四二

四四二

四四二

四四二

月

一八

四〇六

四〇六

四〇七

故并伊掃部頭及元閣老輩追罰

攘夷決定ノ勅使 如說前後撞著及事情

將軍家御官位一等御辭退

助答及征夷ノ義誤解ノ辨

動書ヲ以テ紀州海防

御尋

攘夷詔勅之

御答

御婚姻式被為整

藩臣伊達五郎横井次大夫紀州ヲ脫走御國事ヲ 幕府へ直訴ス

加工二

四五二

四五

四五〇

四四九

四四六

四四六

四五三

十二月

月

四四三

四四三

九九

# 南紀德川史卷之二十七

#### 當公第三

至同年十二月

目 头

上京御家老御暇

御婦國御暇願 御那代金借用

上使ヲ以テ御 眼被 仰出

御上洛御留守中非常之節御人數差出方

御發駕比合伺

公方樣御上洛

海防之儀久野丹波守へ

勅命

御國 政一新之幕命

安藤飛驒守隱居

英國公使ョリ生変一件手切レノ談判

御 發 駕

安藤飛騨守家督

四七六

py

七六

四 七四 四七三

四七三

四七二

四七一

四七〇

四六七

四六八 四六七 四六九 四六九

10

公方樣御參內

御簾中樣江戶御發與

公方樣加茂 行幸供奉

公方様御滯京ヲ御周旋之 刺

御 上京

撰十貢獻之 勅 九月御冤被 仰出

御參內御歸國之御暇 攘夷奉勅之幕命

松平春嶽殿餅表呈屆捨ニテ歸國

京都御發駕

孝子褒賞

公方樣友ヶ嶋御巡覽

生麥一件ノ償金ヲ英國公使へ渡ス

長州戦端ヲ開キ外國船ヲ炮擊ス

橋卵辭職

紀州海防之

勅

公方樣小田原迄御發向攘夷成功可奏上御願

四八一 四八〇

四八〇

四七八

四七七

四七七

四七七

四八一

四八一

四八二

四八二

四八二

四八二

四八三

四八六

四八七

1

將軍家御暇

西城炎上

薩州英艦ヲ炮撃

監察使加太へ下向

京都會津侯へ御使 御參府之幕命

朝議 大和行幸ノ矯 變八月十八日 勅

大和一揆追討

大坂〜御出馬 正親町殿迎守衛人數長州へ **幷御上京** 

非常之節六鄉川邊等警衛 將軍御上洛被 仰出 十二月御上洛

藩士浪 士堂上へ立入ヲ禁止 江戸常府御用人若山移住ス

攘夷別 勅使

四九六

四九七

四九九

四九八

四九三

四九三

四九二

四九〇 四九二

四九〇

四八七 四八九

五〇二

五〇一

五〇〇

T. 00

五〇〇

御參內

農兵總裁ヲ置

京都御發駕御歸國 暴徒但馬生野御代官所ヲ襲奪

御本丸炎上

將軍家御上洛御遲緩二付御老中へ御使

大和一揆征討ノ 勅賞

御廣敷向銃隊編制

五七

五五五

五四四

五三三

五 三

五三

五〇六

五〇五

五〇四

大和一揆追討ノ御家中へ賞賜 將軍家御上洛

HII

五〇三

五〇三

# 南紀德川史卷之二十八

### 當公第三附錄

大和一揆追討顛末

目次

天朝ョリ我藩へ一接追討被 仰出 大和列藩及藤堂和泉守へ一揆追討被 仰出 大和列藩及藤堂和泉守へ一揆追討被 仰出 大和列藩及藤堂和泉守へ一揆追討被 仰出 浪士高野山へ登山ノ屆

五二

五三三

舊東高野山橋本五條邊へ出兵二付情報數件

**浪士高取城**~押寄敗北

ノ情報

五五五四

追討總督水野多門逃歸暴徒高野山へ登山ニ付早々追討スヘキ旨幕命賊魁吉村寅太郎ヨリ水野大炊頭へ書通

軍合條目

 一四

山 高 村 廷 左近 駿河守へ幕 3 リ十津川 大夫へ逆徒追討總督 府 鄉 士 3 IJ ~ 御 被 感賞 仰 被 出 1 奉書 仰付

制 情報 爾後時々情報數件アリ 朝廷ョリ賊徒追討御督促被

仰

出

水野大炊頭歸國 熊野三山御警衛 1 朝命

安藤 徹 編丸歸 國 被 仰出

大和 國御 境防禦取締 代官鈴木源內支配所當分紀 仰出 州へ 御 預 ケ

水野多門罸セ ラ IV

浦組

及國

被

金澤彌 州鷲家村山 右衛門旅宿 ニラ賊徒總裁松本譲 = ラ賊徒總裁藤本 津之助 郎ヲ討取 ラ討 取 山高左近手ニテ

大 和國 御 預所引渡受取

和

内

十津川 追 討 軍 一對陣几 卵鎮靜 部署人名 接戦等 三付 幕府~御屆 朝使巡行 ノ上申書

討 手續書

追

討

1

賊徒 計 顶 召捕姓名

揆浪 士名錄

一山寺院 ~ 御挨拶金品被遣

> 五五八 五四八 五四八 五四〇 五三九 五四八 Ti h. Ti. Ti. Ti. Ti. 阿三 四二 [7] PLI

五七六

五七三

五七一 五六七 五六二 五六〇 五五九九 Ti. Ti.

### 南紀德川史卷之二十九

#### 當公 第 四

至同年十二月

目 次

大坂心御發駕

公方樣御着坂御上京

御入京

長州朝命ヲ編メ攘夷命ヲ發ト **宸翰ノ勅書** 

元治ト改元

水戶之兇徒兵ヲ舉ケ筑波山ニ據 IV

大坂御守衛御下坂

大和一揆追討御賞 公方樣屬東沿御暇

正三位宣下

五

月

四

月

五九八

切幕府御委任且十八ヶ條之勅

城

御登城御饗應御拜領物 公方樣大坂御入 御供之諸有司

御目見舞領物

Ξ 月

E 月

五八八 五八八八 五八八 五八八

五九七 五九三 五九三 五九七

六〇四 六〇四 五九九 五九八

大坂御守衛二付何書

公方様関東へ還御

大坂御入城

江戶西丸造營落成

橫濱鎮港談判ノ幕使外國 3 リ歸朝

長州勢京師へ亂入 禁闕へ發炮

長州征討關係事項數件

長州征伐御總督 公儀ョリ米五百石賜

12

御總督替

堺表御警衛 御位階御昇進ノ御禮

大御番頭 御進發御旗本御後備 御直命 長州征伐御進發御供御願

軍事奉行新設 幕府月次御禮日復舊

> 八 月

七 月

六〇九

六〇九

六〇五

九

月

六三七

六三七

六三六

六三六

六三五

六三五

六三五

六一八

六三二

六一七

六〇九

六〇九

六三八 六三八

三七.

一旦御歸國御達 暫時左京大夫樣御滯坂

征長ニ付一手ノ御人數別段出張

長防退治攘夷ノ勅願安藤飛驒守再勤

征長ニ付御手配り御三家方御参府復舊

御歸國

諸侯參勤妻子在府復舊ノ幕令御籠中様江戸御下向

口宣々旨位記御頂戴

御誕生日變更

江戸赤坂邸**文**武場燒失

六五〇

六四七

六四七

士 十

六四六六四六六

六四七

六四五六四五

六 四 四

六四三

六四二

六四〇

六三八

ニス

# 南紀德川史卷之三十

## 當公第五

慶 應 元 北 年

御進發無之旨被 仰出

御參府 若山御發駕 ノ幕命 御後備

御免

御參內 江戶御着 龍顏 御拜御拜領物

將軍 御上坂被 仰出

御登城

御上洛之儀御建白

\_\_\_\_

月

江戸御中間亂妨取締之達 心强流軍馬鞍術御覽

御 御 進發御供御 上洛御建白之御答 願

長州再征御進發之命

IE

月

月

四

月

二九

六五八 六六〇 六六〇 六五七 六五六 六 1. 六 五 六五 六 六 六 六五一 li. 五六 li. Ti. fi. py py fî.

華城御守衛 御兇御願

御後備且華城守衛 御免

權現樣二百五十回御忌

御進發日限

御進發勢揃行軍御陪觀

横須賀製鐵所設置二付外國奉行习英佛へ派遣

養老!祝宴ヲ賜フ 年號改元

公儀御軍令狀

卸登城卸先手卸息等卸车

公方樣御進發網正月廿二日四登城御先手御總督御直命幷御拜領物

江戶御發艦

若山御出陣

御淵陣中陣羽織着

日々御登城御用部屋へ御詰尾張玄同様ヨリ御返翰

五

月

閨

五

月

六

月

六七八

六七六

六七四

六六九

六六九

六六六

<del>六</del>六三

六六三

六六三

六六二

大大一

六七八

六八〇

六八〇

六 六 八

=0

石屋村御影村取締ノ幕命

長州礼間ノ為末家等上坂ノ命

御人數押前調練 八月十八日末家家老共上坂ノ再命十月十七日大小監察廣島へ可被遣末家井家老等同所へ可罷出旨アリ 上

月

左京大夫樣 3 ツ御 陣見廻御 人數御差出

八

月

六八五

六八五

六八四

六八四

六八五

御家中世祿被廢 公方様御東下之間エアル = 3 ŋ 御建白

彈 正大照樣 御卒去 御家來共ノ打毬

台覽

公方樣御上洛

英佛米廣軍艦兵庫ニ投錨先期開市ヲ迫ル

長防御 處置御奏問

將軍大坂へ還御

朝 命ヲ以テ閣老官位被 召上

將軍 右御辭退ノ御內意 右二付御家ヨリ御建白 職御辭退 御奏聞

九

月

+ 月

六八九

六八八

六八八

六八七

六八七

六八七

六八六

六九〇 六九三

Ξ

六八二 六八三

六八四

將軍職御辭退 勅許不被為有

條約 勅許之儀閣老ョ y 奏上

條約 勅許

右御請及上諸向 上意

住吉村及大坂市中取締被 松平肥後守御政事御相談 仰出

御政務御勉勵. 橋中納言樣御補翼 上意

公方樣御在京中大坂御守 衛

大小監察廣島

へ出張長州糺問

外國條約書之內異議御尋

石州路~御人數出軍

諸家攻口

御影村住吉村御警衛 御免

千駄ヶ谷御添地之內相對替

長州糺問及答書 征長海陸出兵割合

> + 二月

六九四

六九五

六九七

六九七

六九六

六九八

七〇七 七〇六 七〇六 七〇五 七〇二 七00

400

六九九

六九九

六九八

六九八

天保三辰

年七月朔

日

御

次被

召

出

御側詰之事

# 南紀徳川史卷之二十

#### 昭 德 公第

諱慶福 後家茂 御幼名菊千代

顯龍公御 嫡 憲章公御養子

御實 母 松平六郎右 衛門 女 みを 實成院

同五午年七月十八日御 中臈 被 仰付

同十四卯 年十 ----月世 四 日若年寄格被 仰付 御 切米金五

弘 化三午 弘 化 三午年 年 九月 十四 十二月十五 日 此 度 1 御儀 菊千 ---付剃 代樣至極 髮願 御 候 丈夫 二 得共先摘髮 御生育御滿 = テ 11 能在 忧 付格 御 切 別之 米 御 扶 持 思 召ヲ以 方共 儘 大上

--

拾

兩 七人

扶

持

鴻 被 仰付 御 切米金百兩十人扶持 被

日

嘉永四亥年十二月十日此度御元服御官位被 仰出候二付向後御內證之御方同格被 仰出

[1]

後 御手前 = テ >> 實成院 殿卜 被 稱

金三百 兩 拾 Ti. 人扶 持御 定 金米 可 被遣旨 被 仰 出

嘉永六丑年十月十三日向 後 質成院樣 下可稱旨被 仰出御定銀七百十兩 目銀六拾貫 米九拾石

被進

面 養 子

同

四

未

年四

月廿二日

上使

7

以

御

内意之通

大納言樣

憲章公

御

養子被

仰

出

#### 御順 左之通

實成院樣 左京大夫樣

安政六未年 四 月廿四 日 公邊へ御達 ノ上 他 向 ヘハ 公方樣御實母 質 成院 方ト 被稱 候事

萬延二酉年二月十八 日 御 本丸 ~ 御 引 取 同 日 實成院殿 F 被 仰 出

同年九月十一

B

御

登

城

公方樣

御

目見

御懇

上意種

々御

饗應

御

拜

領

坳

被 成

弘化三午年閏五 月廿四 日於江戶御 誕生

同年八月廿三日 中納言樣 憲章公 ヨリ 御名被 進菊千代樣

同 月廿八日御 七夜 御 祝儀 御整 = 付 御名 1 折紙鰹節壹箱於大奧 1 納 言樣 3 y 御 直 = 被 進

F

本

稱

樣 3 1) 被 仰 進依 テ 御七夜 御 祝 延 候 也

顯龍院樣御遺腹

= 小

御誕生

即

H

3

1)

Fi.

--

日

御遠慮七月九日

3 1)

御

遠慮被

為解

候樣

中

·納言

年九月廿八日 御色直 并御箸 揃 御 祝 儀 御整 一被遊

百

同 年 无 月朔 日 3 1) 六 H 7 テ 江 戶 表 ニテ 御 虎 御 建 创 御家中一同拜見

同 Fi. 申 年三 月 + 日 御 髮置御 祝 儀 御 整 被

遊

嘉永二年己酉

公 四

歲

三月齊疆 公薨

三月廿七日

憲章院樣御逝去ニ付五十日ノ

御遠

慮被遊

齊疆公薨

[][ 月 日 Sn 部 伊 勢守 3 IJ 書 付 7 以 格 别 1 御 續 抦 -付 追テ 御 策 1 3 模觀如院樣 御 liil 道 大 與 御 城 被

成候樣被 仰出

同 月 四 日 憲章 院 樣 御 逝 去 寫 御 惟 從 公方樣 L 使 Bul 部 伊 勢守 右 大 將 樣 3 IJ 上 使 入 世 大 和 4 被 進

御年寄出會

同 Ti. B 憲章 院 樣 御 逝去 = 付今夕從 公方樣上 使 松平 伊 賀守 ヺ 以 御 香 與自 銀 百枚 右 大 將 樣 E y

E 上 使 久世 大 和 守 ヲ 以 テ 御 香奠白 銀 Fi. + 枚御 拜 領 右 上 使 左 京大 夫樣 御 出 會

同 六日 御朦 中 為 御 尋 從 公方樣上 使 御 側 小笠 原若狹守 ヲ 以 御 檜 重 組 右 大 將 樣 H 1) Ŀ 使 phi 九

御 側 石 [11] 美濃 守 7 以 御 檜 重 ----組 御 拜 領

同 士 H 御 朦 中 為 御 尋 公方 樣 3 y 上 使 御 側 圖 部 天 幡 守 7 以 脈 地 飴 壹箱 御 拜 領 右 大 將 3 1) -E

御諚有之

四 月十 日 御 精 進 被 爲 解 候樣 位 樣 舜恭公 3 1) 被 仰 進 今 H 3 1) 被 為 解 候 事

同 + 九 H 御 朦 中 爲 御 尋 公方樣 3 リ 上 使 御 側 堀 田 紀 伊 守 7 以 焼 饅 頭 壹箱 御 拜 領 右 上 使

夫樣御出會

同 十 日 御 朦 中 為 御 尋 公方 樣 右 大 將 樣 3 1) 女 中 本 文ヲ 以 御 塗 重 組 ツ • 御 拜 領

四 月 米 或 船 奥 州 海 邊通 航 南 部 大 烟 村 = F 陸

閨 四 月二 日 御 遠 慮 明 = H 3 1) 被 爲 解 候 樣 公方樣 3 ŋ 被 仰 出

閨 河 月、公襲職嗣 TE 幕 府 命 西 條 侯 松平 賴 學 及博 相 水野 忠 央安藤 直 施 华 或 政

出 同 御 名 曾 月 10 左 左 H 京 京大 大 夫樣 E 夫樣 使 御 松 附 不 兩 御 添 和 九 泉守 = テ ~ 御 松 登 上 平 意 伊 城 賀 御 守ヲ 被 請 成 被 候事 遊. 以 御 迎送 憲章 御 之儀者 院樣 相 續 御 1 遺 趣 御名 江 領 戶 無相 表 10 左京 違 = テ 御 者 大 相 夫 即 續 樣 日 被 御 勤 御 仰 日見 被 出 成 右 以 相 Ŀ Ŀ 师 寫 使 統 御 ~ 禮 御

御 家 老 申 聞 若 111 = テ 1 閨 四 月 ナレ 日 席 達 ス

閨四月三日左之趣 公邊ョリ被 仰出候事

左 京 大 夫 樣 菊 7 代 殿 御 幼 年 1 御 儀 = 付 心 7 附 候 樣 = F 御

水 平 士 佐 守 仰

造

候

壬 出 右 四 月 御 候 八 P 同 斷 1 H 英 御 1 船 儀 事 浦 --賀 付 萬 -事 入、 厚 心掛 奉 行 御 = 養育 對 談 セ ハ 勿論 1 事 御 ヲ乞フ 行 狀 薪 等 水 1 御 7 與 儀 毛 ~ テ 安 藤 去ラ 飛 驒守 3/ .2 叉下 申 合 III 田 取 = 入 計旨 IV 代官江

一同月十九日 菊千代樣下奉稱候樣被 仰出

111

太

郎

た

衛門

諭

3

テ

去ラシ

4

叉大

嶋

-

Ŀ

陸

同 月 # H 御 家 督 1 御 禮 御 名 代 左. 京大 夫 樣 7 D). 被 仰 E 候 樣 被 仰 H 候 ---付 御 名 10 左 京大 夫

啊 御 酒 右 被 九 寫 1 御 御 殿 就 中 儀 登 於若 城 等 被 华 山 成 袴 御 五. 月 伊 退 賀 出 儿 以 日 3 下 御 y 麻 目 御 見以 老 上下着之事 中 若 E 物 年寄 登 城 ~ 謁 御 宥之同 越 夫 3 H 1) 御 赤 年寄 坂 御 初當 本 殿 番 語 被 合 為 末

K

V

デ

相

合

=

テ

御

五月

湖

H

御

掘

當

年

7

y

表

御

玄陽

前

御

建

被

рц

五.

月

+

五

日

御

家

御

條目

1

儀

御

製法

其

外

諸

事

御

代

K

被

仰

出

1

趣

=

不

相

替

樣

1

被

思

码

候

故

御

作

先御

代之

同

月

四

H

御

幼

年

=

付

當

分

Hi.

節

句

八

朔

並

出

仕

有

之式

日

出

仕

之

面

K

御

祝

儀

御

年

各

~

調

=

相

成

候

1

目

毛

先規

通

其

儘

御

用

被

遊

候

h

1

事

御

家老

席

達

蝦米 夷國 上人

六月米

國

人

三人

北

蝦

夷

=

E

陸

ス

誓 同 日 詞 御 7 代 御 替 申 被 = 付 遊 諸役 候 P 人 1 旨 末 モ 々 被 7 テ 改 仰 誓 出 詞 li li 仕 儀 候 共 此 度 1 思 召 1 111 E 11 之 候 = 付

同 月 世二 日 今夕 Ŀ 使 御 小 姓 組 畨 頭 坪 內 伊 豆 守 7 以 巢 鷂 御 拜 領 右 E 使 ~ 左京 人 夫 樣 御 出 會

同 七月廿二 月 世三 一日今夕 日 來 月 儿 Ŀ 日 御 使 御 宫 參 小 姓 1 組 節 番 御 道 頭 1: 具 岐豐 類等先 前 規之通 守 7 以 爲御 御 鷹 持 1 雲雀 山 被 御 遊 旨 拜 領 公邊 ti 1-~ 使 御 達 方 京 大 夫

1 儀 御 老 中 ^ 御 內 談 取 計 相 濟

同

月

#

Ji.

日

油

鳥

毛

御

槍

御

兀

服

御

官

位

被

仰

出

候

7

テ

1

為

御

持

被

遊

度

段

公儀

御

達

末業

御

出

同

月

嗨

H

先

年

位

樣

3

1)

題

龍院

樣

憲章

院

樣

~

御

讓

被

進

候惣

綱

代途

棒

5

百

御

駕

籠

御

用

被

遊

度

會

八 月 九日 Ш E 氷 Ш ~ 御 宫 参 彼 遊 相 濟 夫 3 1) 御 庭 鳳 赐 剧 ~ 御 立 寄 被 遊

御

宫

同

日

爲

御

祝

儀

公方

樣

3

1)

E

使

本

多

越

中

守

7

以二

種

荷

右

大

將

樣

-3

1)

E

使

酒

井

行

京

光

ラ

以

種 荷 御 拜 領 御 出 會 上 使 御 迎 送 上意 御 請 者 御名 代 た 京 大 夫 樣 御 勒 彼 成

九月廿三 日 初 テ 鐵 炮四 季 打 7 免 ス

Τi.

日

大奥

登城

翌世

H

右

為

祝

儀

H

御 袴

着

安 政 年六月ニ 至リ關 八 州 何レ = 於テ モ 四 季 打不

苦旨

布

達ア

IJ

十月十日 口 熊野 古座 浦 權 车 妻 P チ 姑 = 孝 行 = 村 御賞 b 3 テ鳥目 无. 貫 文ヲ 賜

十一 下夫ョリ 月朔 於大手御門 於若 山 御 前蒔餅 天 守御普 御 式有之候 請 兆 事

出

御

b

棟

御

規式

有之濟

ラ御用

掛

1

面

々末々マ

テ

於御

場

所

御

酒 被

十二月廿五日御務召初二付 公方様ヨリ 御 上下 御拜領世七日於大奧御內々御袴召初御規式御整

是月、岩橋楠松興嗣殷年六十八

嘉永三年庚戌

Ti 成

公

正月廿二日 御 袴着 1 御祝儀 被 為整

同 日 公方樣 ヨリ Ŀ 使 ヲ以 御 拜 領 坳 被 遊

右 為御祝 儀 於和 歌 山二 月 七日物 登 城 謁有 之御年寄 初末 々迄御 酒

正月廿七 日 御 月 代 例

二月十七 日 外國 船 1 總 -來 y 碇泊 H = 3/ テ 去 w

三月、從觀 如大夫登城 謁 將軍 及 世子於後 殿

三月十七日 觀如院 樣秋姫 人樣御同 道 大奥 御登 城 被 遊 候 處 公方樣 右 大 將樣 -彻 テ 御 對 顏 御

上意御饗 應品 K 御 御 拜 領 其 公方樣 E 御 手 自 リ上 御 脇差 使 松 御 拜 平 和 領 泉守 右大 7 以 將 卷物 樣 3 十二種 y モ 御 千 手 自 疋 銀 釣 行言 大 御 將 香 樣 爐 御 3 リ上 拜 領 使 久世

大和守ヲ 以卷物 九二種 一千疋御 拜 領 御 簾 中 樣 3 IJ 御 使御用 人大熊善太郎 ヲ以二種千疋被進右

## 上使弁御使へ左京大夫様御出會被

右 寫 御 祝 儀 Fi. 月 十六 FI 於 若 山 御 目見 以 上 憋 登 城 有 之當番 詰 合 H. 女中 末 々汇 御 被 1

四 月 E 米 或 人三十 貮 人 蝦 夷 T ツ ケ シ = 上 陸 ス 之ヲ 長 崎 送 IV

四 月十 八 H 公儀 御 願 貢 萬 兩 ツ . Ti. ケ 年 御 取 替 被 仰 出 天 保六七 兩 年 = 演 萬 MY 御 拜 借 筋 御

年延被 仰出

六月府城天守閣成

酒

被

下之

同

月

廿二

H

#

六

日

世

八

H

右

日

---

御

目

見

以

上

並

御

目

見

以

F

御

徒

格

以

上

ノ諸

役

所勤

御

天

守

御

木

山 御 天守 御普 請 御 滿 作 -付 御 家 堅 御 請 抜 御 祝 儀 有 之於御 場 所 御 年寄 初 X 末 次 72 テ 御

九トモ拜見被 仰付

六月六日 公方樣芝御屋敷 御通拔

其實 臨 御 b 雖 毛 鄭 重 7 憚 y 出 御 1 序 7 以. テ 御 通 1) 拔 ケ 被 遊 r 云 -取 1) 3/ 机

月十七 月 十 H H 海 蘭 防 人 加 儀 此 被 丹 3 柳 1) 出 近 來米 域 人 江 戶 近 海 ---入 y 通 商 7 乞フ 1 企 T IV 事

7

告ク

御勘定奉行

御書物方頭取

七

八

出 不 F 海 申 岸警衛等ノ品 毛 1 實用 御 獅御 趣意 永久 國 且以 初以 1 御 來 來 = 付從 備堅 守 毛 段 衛 占 々 间 公邊追 守衛 之御 = 相 立 御 制 候樣 度殊 々被 手 常 更 猶入念可 向 仰 被 出 有 「有之事 仰 德院 申 出 樣 付 有之 候 御 厚思 趣 此 1 ラ以 御方 御 事 召 7 7 = テ 间 以 E JE. 々 兼 德 ~ 厚心 1 々 度 厚 得サ 在 御 中 世 浦 話 セ 脇 村 毛 有之儀 時 委敷 1 防禦手 被 = 候 仰

大 寄 合

> 御 勘 定 本 行

h

大 組

御!

先手

物

VI

御

使

番

御

普

請

支

配

御 B 付

合

御 供 番 御

勘

定

吟味

役

御 10 官

怠慢相 武 亦 右等 出 防 精 守 衛 闖 1 1 儀 儀 非 1 品 常 -1 付若存 兼 ノ節 H 藝術 K 厚 ハ心得振等 被 念 御 世 1 趣モ 仰 話振 出 有之向 猶行屆 趣モ 儀於 有 申 1 無遠慮 合置 之事 公邊追 候樣組支配 = 可 候 K 申 被 ~ 出 F 仰 候尤藝術等兼 Æ 有之面 猶守 出 候 衛 事 向 K = 等 候 1 配 々出 此 下ノ 度格 此 精 御 別之被 向 方 1 事 ~ = テ 毛 = 篤 رر 毛 候 仰 ŀ 海 岸防 वि 出 共 申 候 合事 澜 禦且 = 付テ 以 文 THE

大 御 番 頭

被 海 防守 仰 衛之品 出 Æ 有之事 = 循 候得共猶守衛向等此度格 御 世 話 振 儀 於 公邊追 別 々被 -被 仰 仰 出 出 候 事 候就 候 テ 此 ハ 各支配 御 方 = 1 テ **?** E 儀 右 八武備 等 儀 專 兼 K 厚

御 役 = 付 彌 以 無念 慢 相 勵 非 常 1 節 1 心 得 振 等 猶 行 屆 वि 申 合 置 且 前 題 1 LI IIII -付 岩 45 念 1 趣 毛 有

2

候 1 . 無 遠 慮 वि 被 申 出 事

同 日 日 高 郡 1 志 賀 村 甚 郎 後 家 娘 工 + 母 = 孝 子 -付 御 賞 3/ テ 鳥 I Ti. 貫 文 7 賜 フ

八 月十 五. 日 Ŀ 使 御 書 院 番 頭 近 藤 達 江 守 7 以 御 鷹 1 雲雀 御 御 拜 領

十 月 世 日 位 樣 思 召 7 以 在 町 御 救 旁 和 歌 御 旅 所 所 替 普 請 被 仰 出

御 勘 定 奉 行 町 奉 行 粪

穀高 和 相 歌 働 值 セ 御 旅 相 = 當 テ 所 下 并 1 賃 御 々 錢 道 難 被 筋 儀 F 風 1 候 波 趣 樣 1 -付 節 可 被 御 27 每 救 K Ł 旁 破 損 1 御 有 之候 趣意 モ -有之 付 此 候間 度 御 場 在 所 町 替 老若 御 男 普 女 請 \_ 被 不 限 仰 難 出 滥 候 右 1 者 1 共 近 能 來

出

米

雲蓋院 達 3/

付 和 若 歌 御 御 旋 祭 所 禮 并 御 御 差 道 支等 筋 風 波 儀 1 節 每 K 樣 破 御 損 配 モ 慮 有 之追 彼 K 海 血 模 召 樣 王 IJ. 相 御 替 1) 御 替 旒 所 御 T 莎 -王 筋等 相 成 御 候

請 被 仰 付 候 此 旨 वि 申 開旨

1

位

遊

此

度

思

7

場

所

被

柳

出

御

道

普

右

=

付

本

日

御

用

掛

1)

被

仰

付

候

面

々

左

之

如

シ

此

他

御

勘

定

行

配

F

1

者

多

御大 御一 用御 飭側 チ毎用 相御 心取 得法 渥 美

山 中 源 筑 後 Ti. 郎 守

山 與 -郎

刑

九

月

+

兀

H 熊

野

山

宫

社

御

修

復

被

仰

出

御小行御者 用格 頭頭節御 チ拗 七定 取奉 扱行 寺 社

伊

達

藤

郎

組番

作事奉 行

同

年

御

祭

肥品

1

節

3

1)

右

御

旋

所

~

渡

御

相

成

右

付

是迄

御

召

[關

初

御

船

出

嶋 浦

相

廻

=/

候

處 御

旒

所

唱

右

御

請

翌

年

70

月

九

日

出

來

御

地

鐘

靴

11

御

=

御同 御御 折御 奥御 奉大 没格的 1] n 中旨

野

口

將

監

星

崎

华

右

衛

門

中 嶋 吉 兵 衛

美 甚 +

渥

場 所 テ 御 派 儀餅 蒔 + 御 龙 郎 有之

同 \_\_ 付 年 布 [][ 月 引 十五 下 邊 日 右 相 御 廻 旅 3 所 候 裏道 事 ~ 掛 1) 候 石 橋 出 來 御 普 請 本 行 渡 1) 初 有之五 月 日 不 老 橋 h 可 相

旨 被 仰 出

月 + 九 日 琉 球 使 王 ]1] E 子 **登** 

右 御 用 掛 左 之 面 K 被 仰 付

事行 屆差圖可

大寄合格御勘定奉行

~寺勤大 へ モス念可申付事が記が、 こうとのでは、 こんのでは、 こうにのでは、 こうのでは、 こうのでは、 こんのでは、 こんのでは、 こんのでは、 こんのでは、 こんのでは、 こんのでは、 こんのでは、 こんのでは、 こん 屆扱奉 取 行 扱 III 中社 用 筯 家共 E

> 山 中

山 .與 -1 後 守 郎

旭

藤 郎

伊

達

0

嘉

永

四

年辛

十二二

月

#

九

H

來

年

頭

3

1)

老

女

御

附

杰

相

11-

御

派

向

御

表

=

テ

御

祝

被

仰

出

奥御 御小姓 筆組 組番 頭頭

御 勘 定 吟 味

御分 用奥 勤御 有 中 宫 崎 村 华 丈 右 右 衛

阳村

門

役 筆與 組御 頭右 御 取筆 报當 作 事 东 行 御 勘定 組 頭 衛

御

普

請

本

行

御 大 頭 御 勘 定 御 勝 手 方 御 作事 見 廻 役

方吟 方吟 頭味 取役 中合 乘熊勤野 兼熊 山 Ш

榎 本 华 助

頭味取役 山運 勤野

諫 野 澤 次 郎 兵 衛

川

---

郎

平

十二月 -|-Fi. 日 E 使 御 小 姓 組 番 頭 津 田 美 濃 守 7 以 御 鷹 1 鶴 御 拜 領

取

公 歲

月 + 日 御 沲 瘡 御 治

定

同 + H 御 疱 癚 爲 御 尋 公 方 樣 3 1) Ŀ 使 若 年 寄 遠 藤 但 馬 守 右大 將 樣 3 1) E 使 1/4 凡 御 側 森

11 伊 可 守 被 進 舰 如 院 樣 ~ モ 意 有 之右 E 使 御 年 出 會 上意 御 請 申 Ŀ w

同 IJ  $\mathcal{F}_{i}$ 使 H 币 日 爲 九 御 御 侧 寻 太田 公方 隱 樣 岐 守 3 7 1) 以 E 生 使 于 御 鱚 側 小 箱 笠 原岩 御 拜 狹 領 守 被 遊 7 以 粑 御 檜 如 院 重 樣 組 ~ 生 E 干 E 廳 使 行之右 箱 Ti 大 將 使 本水 7

御 年 出 會 御 請 申 F IV

右 同 H 御 同 斷 = 付 公 方樣 3 " 文嶋 Ff. 反 御 11 器 荷 御 杰 ~ 重 組 右 大 將 樣 3 1) 御 淮 Ti 組

交御 肴 ----折 女中奉 文ヲ 以 御 拜 領

同 廿 H 御 酒湯 被為 召 候 = 付 3 IJ 上使大岡主膳 Ē 右大將樣 3 リ上 使 西丸御 側管

沼織部 IF. 被進

月世 日御 酒 湯 御 祝 儀 被 為整

同 十二日 御 一番湯 同 廿 五. 日 御 一番湯 被 爲 掛

月 74 日 御 酒 湯 被 爲 召 候 御 祝 儀 3 テ 菊 F. 代樣 位 御相合 ニテ 御年寄初當番詰合御目見

以 上 以 下 赤飯 御 酒 末 々 T テ 被下之

四 月十八 日 御 疱 瘡 被 爲 濟 候 爲 御祝 儀 御 能 被 仰 付 諸事

1HE

御

故

相

濟

八月廿 H 大 炮製造 御勘定奉行申訟 被 仰 付

Ш 41 篤 之 助

位. 思 召ヲ以 被 仰 出 候 西洋 流 大炮 1 後厚. 骨折御筒等宜出 來御 備 = 毛 相 成候猶此 上製造 ノ儀

元 = 成 वि 致差圖 ŀ 1 事

右 = 付 左 1 通 夫 々 ~ 被 仰 付

御

勘

定

奉

行

申旨仰 百兵衛へ御預ケ被成を強がいい。

> 奥掛 y

1 野 Ш 吉 左 衛 衛 門 御鐵炮奉

行

十月九日加元服賜名慶福叙從三位任左近衛權中將 新 百 兵

出 去 候 w 七 = 付 H 牧 御 野 举 備 城 前 守 被 遊 7 1) 候 處 御 於 几 服 御 御 座 字 1 問 被 淮 公方樣 御 官位 右 गि 大 被 將 樣 何 出 ~ 御 候 對 間 顏 儿 拜 御 H 御 TI 被 服 登 被 城 仰 被 遊 出 候 御 樣 17 被 御 仰 頂

+ 戴 被 月 右 + 為 為 任 八 御 叙 H 彨 從 唐 儀 船 御 位 紀 年 寄 州 中 漂流 初 將 當 1 旨 番 人 Ti. 詰 被 名 合 7 末 仰 長崎 出 々 7 御 テ 禮 護 御 被 送 酒 被 仰 7. E 下 御 百 盃 H 殿 御 1 頂 戴 統 御 熨 刀 御 과-B 华 領 榜 着 遊 伊 賀 以

1

麻

E

1

着

吉 紀 長 吉淺吉二 逢 h 夫 0) 12 兵 衛 たっ な 崎 より 達 州 合 力 便 5 13 船 與 漂 佐 3 5 H 吉 際 18 乍 之儀 島市 藏 高 h h 流 着余 受役 是皆 浦 郡 其 人を引 合 信 の六 月 77 B 12 種 十三人 蘭 支那 送ら 年 A + 浦 0 人 K 見洋 春 八 [11] 依 分 は 八 冲 等 九百 人 賴 H 船 かっ 0) n 同 H 保護 乏上 は 爱に 衣 3 魯 ~ 6 别 頭 で着 覺 引 廻 船 虎 n phy Ti. を受 10 分 心 數 遂 亞 - -古 UC 1-It 1 E 月 月 引 石 同 n 又 1-領 示 積 けけ 簡 積 洋 戶 L 174 氷 分 浦 した 御 後 荷 便 滯 H 游 H 中 天 水 勘 主 晋 主 船 留 佛 壽 近 6 1-等 る 定 乏に 信 菊 蘭 九 B T n カジ 所 待 茫 より 夫 北 船 不 illi 次 奇 1-通 は 船上 亞 郎 T 到 よ 1-生 錢 々 肥 h 墨 Im 乘 H h 市 漂流 送ら 烈力 坳 妙 死 本 北 利 組 藏 前 K 딦 12 吉 嘉 海 不 0 加 漂流 1-護 0) 分 抔 n 年 所 鯨 永 覺 送 次 3 呂宋邊彷 郎 0) K 獵 --第等 給與 せ 月 戍 長 0 鯨 人 船 72 事 先 助 h 1/4 獵 年 1-寻 半六甚 りし 38 3 達 助 İ 也 1= 目 問 受け 逗留 **徨六月六** 蓋 0) 漸 伴 It 月 之後 事 カジ 1 は 6 ZE 全 此 -1-香 月 藏 也 あ n n 月 1 高 雅 3 港 双 h 内 b 太 泮 伙 # 橋 慕 郎 7 F 候 長 歸 連 同 風 府 日 3 共 助 Ħ. 1-航 兵 に 6 助 乍 1-業 生 衛 0) よ 海 1 漂 見 浦 駿 泰御 h 骊 3 22 船 清 流 着 北 河 初 行制 木 H 近 Ŀ 1-兵 也定 衛 藩 H 藏 8 帆 冲 K 陸 0) な 宅 是に 與 便 始 5 逢 太 1 木 1-13 1) 船 月 此 吉 П 郎 T 末 ---恙 渡 あ 程 推 T .fr. な 船 新 人招 3 なく 3 淵 衛 吉 3 H 風

illi illi

\$L

3

木

任

新

清

龙

西豆外-九二國 炎見船 上二伊

> 嘉 永 Fi. 年 王 7.

柳

出

月

4

H

水

野

士

佐守

安

飛

驒守

1

兩家向

後

季

獻

L

坳

仕

御

內

書

7

毛

11

被

1

旨

公儀

3

1)

被

+

Ti.

代

史

力嘉

或永

八五

他年

ノ五漂月

流升

人四

ナ日

ルノ中條

不二

本船

邦下

漂田

流二

人來

ノリ外紀

國伊

二漂

在流

ル人

毛七

八人

隨チ

分送

不心

少中

尙木

外村

毛留

出メ

逢テ

七去

ヌル

リト

トア

菊ル

次前

郎記

置殘

語り

1) / 及者

リ共

ナ

N

流

始

末

0

記

南

h

3

雖

3

冗

長

仍

而

意を

抄

公 -1

歲

几日 月 廿 H 外 或 船 伊 豆海 ---ユ

Ti. 月 同 甘 年 H 月 加 十 九 炎 ---H E pt 丸 御 普

同 -11-四 H 魯 船 1 田 -來 IV 紀 伊 漂 請 流 出 人 來 七 人 右 7 大 送 將 樣 IV 中 御 木 移 村 徙 -留 x テ 去 W.

寶鑑

八 月 北 和 品 米 蘭 BE 利 加 加 共 比 丹 和 政 3 治 1) 國 忠 告 3 書 1) 多 7 呈 分 願 ス 事

ीप

仕

儀

可

有

之旨

=

テ

忠

告

委

曲

7

長

崎

本

牧

陸

守

戶

=

召 サ 此 IV 胩 = 托 米 國 3/ テ E Ŀ 1) 風 言 1 ス 諸 或 -出 セ 3/ 檄 文 1 如 牛 王 1 7 L V 1) 其 書 中 -日 本 毛 3 我 11 7 所 ---從 ハ

秘 ズ 3 1 テ 4 人 都 -府 示 7 サ 炮 擊 ズ 云 3/ 々 必 其 1 志 Ti. 7 遂 10 史 IV 云 ---記 K 3/ 1 其 旨 檄 7 文 記 載 1 和 セ 譯 1) ス h 老 w 者 中 7 徒 E = 揭 坳 情 ケ 1) 7 駭 71 + 1 事 7 慮 7)

九 月 湖 H 長 吉 郎 樣 御 誕

Ti. 代 史 -力 嘉毋: 水ハ六紀 十六日御 逝妹 去ナ ナリ 1) 1.

## 九月山中筑後守 御家老加到ノ列 死去

忽 赫 筑 V 後守 在 5. K 順 職 -----門 ハー 承旨 中 = = 且 逼 7 1 愼隱 願 土 w 今 州 フ 其 1 大 居 事 徒 夫 被 歷 門 1 雖 1 仰 = 概署 市 付 Æ 後 7 左 ナ 步 隱 ス 7 居 = 揭 讓 1 = 誹 テ 1 w 沈 加 ナ 默 判 + 頗 = 1 非 列 w 活達 ズ = 再 朝 明 勤 身沒 敏 以 來 1 稱 久 3 幾 々 T 毛 1) 樞 然 ナ 府 " V 1 筆 共 寵 197F. UH 恭 眷 7 勒 公 家 心 威 權 セ -ラ 輳 大 1) = 權 行 势

#### 山中筑後守

天 = 保 被 F Fi. 置 午 大 年 組 IE 月 被 公邊 仰 付 殘 3 1) N 三百 御 內 石 K 被 沙 汰 召 1 品 Ŀ 愼 = 付 可 罷 御 役 在旨 御 免隱 居 知 行 1 內 贯 千 武 百石嫡 子熊之丞

一同年九月 公邊御趣意王有之慎 御免被 仰付

同 年 十二 月 御 用 部 屋 相 詰 加 判 1 列 同 樣 相 勤 174 濱 御 殿 ~ 毛 折 々 罷 出 11 申 旨 被 仰

嘉 永 元 申 年 士二 月 御 用 1 節 1 币 濱 御 殿 大 舆 ~ E 罷 出 口 申 旨

同 被 成 14 下 年 1 思 召 月 重 ----候 御 役三十 處 猶 思 年 余無 召 1 山山 滯 有 相 Z 勤 近 = 付 年 右賞 他 所 勤 1 追 等 テ 並 वि 被 通 被 及 仰 御 小 沙 出 汰 然共 精 相 勤 别 候 テ 骨 = 付 折 厚 相 御 勒 賞 候 III

有 之付 格 别 御 沙 汰 7 以 别 段其 方跡 追 テ 六男大 輔 वि 被 仰 付 思 召 -候

右 1 通 被 仰 村 候 = 付 二六男大 輔 儀 初 テ 御 目見 1 節 1 大 寄 合 嫡子 1 積 1 1 1

同 ---戍 年 八 月追 テ六男大 輔 ~ 跡 御 立 III 被 成下 旨被 仰 出 有 之什 願 1 通 此 度 御 不 用 -相 成 候 九

ノ内御用屋敷地被下

同 四亥年正月六男大輔中奧勤 中奥頭役打込 御名代御使等勤 被 仰付

同 工子 年正月御合力八百俵 = 御 加 增 被 下置 五百倍力

同 下置寄合 年 十 被 月山 仰 中 付 大 輔 中 舆 父筑 勤 後 守久 K 相 勤 先 達 テ 被 仰 出 候品 毛 有 之付 御 合 力 八百俵 無相違

此 後 山 中一 家御咎 1 品愛 年五月二 委シ

十月十九日朝鮮 來聘 使 延引 被 仰 出

聘

炎上 御 ナ 代替 3/ 以テ = 付 = 德川 付 彼 是 朝 御 鮮 1 世 事 信 ヲ終 多 使 來 -王 N IV ŀ 辰 有之候 云 年 大 間 阪 御 V テ 差 來聘 延 年 期 候 樣 1 追テ 被 可 仰 被 出 候 仰 處 近 出 年 候 諸 或 此 後 凶荒 國家多事 E 不 沙 朝鮮 其 上 來 此 聘 度 西九 事

十二月十二日伊達藤二郎 十一月御獻上物 御省略尚又六ヶ年年延相濟 **一位樣御用無帶** 一位樣御用無帶 御咎被

仰付

申 渡 書

品 K 如何 敷 趣 Æ 相聞候段從 公邊之御 趣意モ 有之付安藤飛驒守 御 預 ケ 田 邊 被

所 頭 取初玉 置縫 一般 王 伊達藤次郎 h 同 時 = 御預 ケ被 仰 付

翌嘉永六丑

年正

月十三日養子伊達五郎

拾里外

改易被

仰付

义能

野三山

社

家

=

テ三山

御賃付

定組頭初赤裸二成り躍り騒き幇間媚ラ呈セサレバ首尾宜シカラズ吉田庄大夫ハ廉直ノ士且酒ラ不用此時新参ニテ席ニ列レド 此件當時極メテ秘密司農府勤務 位樣御意二叶七威權飛鳥玉落心勢二テ奢侈 ノ者モ知ル事不能故ニ其罪蹟 ノ聞高り御融通御用ニテ大坂出張 ノ如何人知ルモ ノナシ蓋シ藤二郎 ノ舉動 ノ如キ ハ質ニ可驚日々 ハ御勘定奉行 ノ筆頭 ノ宴遊ニ シテ

二月二日

東

國

地

震

二月十

H

公儀

3

ŋ

水

野土佐守

~

位

樣

御

逝

去

-

小

狮

义

入

念御

家

政

问

厚心附

候樣

御

沙 汰

被

仰

仰

出

嘉永六年癸丑

同

月

#

自

水野土

佐守安藤飛驒守在

邑ノ

節

飞

公儀

~ 年頭

八朔

獻

F:

坳

御

願

相

/ora

玉置縫

殿

ノ罪蹟亦知

ル

1

カラス併シ奢侈最甚シり攝生ノ為ニハ水風呂ニ白砂糖ヲ混シ入浴セシ程也シト云

後薩藩二立入り維新前二至り土州大夫ノ事ヲ閣老二直訴

ス事

ハ後二詳記

7.

稱

ス即チ

今ノ大臣

陸與宗光 **O** 

他二罪蹟アリシャ今不可知藤二郎後佛門ニ歸シ自得ト

父ニシテ五郎ハ其兄ナリ五郎

ザ

處傍其奢侈ヲ罪

七

シモ

ノカ或

毛

性

如此

事ナシガタク進退之窮シテ低首平伏シアリシト是程迷惑シタル

池トナシ金魚サ放子三伏ノ暑夏サ不知躰ナリト

政權更

迭ノ際ニ

ハ前

ノ執權龍臣廢黜ニ

遇フ 及

ノ死

事

生.

覺

ナシト後毎々人二器リシトナリ又世評

藤二郎 12

居宅ノ床下サ

八 歲

公

正 月十日舜恭公薨

月 朔日 御忌 被 寫 解 候樣 公儀 3 1) 被 仰出

H 同 月廿一日安藤飛驒守出 府 ノ儀 被被

二月廿四 H 觀 如院樣 憲章公御簾中 御逝去

三月十二日

公方樣

思召ヲ

以御忌

被

為

解

候

被

仰

出

1/4 月 + 八 日 凑 御 殿諸役 所 向 等 御 城 ~ 引 移

去七 日 御 用 人ヨリ 左 1 通 達 3/ 局 々 H 割 1 通 御 道 具 持込 本 H 引 移 相 ME

當時 湊御 殿 御 住. 居 1 御 振 -候 得共 此 度諸事 以 前之通 御 城 御 住 居 1 節 ラ通 -相成諸役所向

w 十八日御城 ~ 引移候等之事

七七

郎渥 ス折

> 右 引移 後 講 釋之儀 來 IV 世三 H 3 1) D). 前 1 通 御 城 H 之間 = テ 有之筈 候 事

御 城 3 移 後 御 年 寄 衆 月 K 彩 城 H 之儀 是迄 凑 御 殿 出 殿 H 1 通 候 事

其外 當 月 H 諸 凑 役 御 殿 所 间 = テ 謁 御 1 城 分 引 御 城 移 後 -テ 1 謁 都 候事 テ 御 视 儀 事 御 機 嫌 伺等 御 供 番 頭 以 Ŀ 詞 义 舆

rh

與

向

1/4 月 十三 H 奥 向 御 番 所 御 納 戶 御 目 小 方 太 御 用 部 屋

[70] F 與 向 御 廣 敷御 番 所 御 同 朋 部 屋 X 御 用 部 屋

六 Ħ. F H 奥 廣 间 數 御 怀 间 敷 御 御 書 物 納 方 后 御 御 目 数 付 各 屋 表 御 腰 御 用 坳 部 方 大 屋 納 戶 御 臺 所 所 向

四 月 世 八 日 渥美 源 Ti. 郎 御 咎 被 400 付

渡

御干 加 恩和石 一百石 御舜恭院 御樣 用御 人城 勤代 御格 侧御 御側 用御 人用 御御 用取 飭次 此 得 渥 美 源  $\mathcal{F}_{\mathbf{i}}$ 部

其方 111 御 宥 候 儀 発 共 病 7 以 品 氣 隱 K = 罷 居 如 在 被 何 難 敷 仰 趣 相 付 勤 E 舊家 候 相 聞 -付 儀 候 被 段 K = 付 置 公邊 候 知 行 知 千 行 3 右 1) 1 內 1 嫡 內 御 趣意 子 Th. 百 小 源 石 毛 有之付 小 Fi. 源 Ti. 如 屹度 何 = 被 躰 K [1] -置 被 毛 小 被 普 仰 請 仰 付 付 人 候 被 得 被 共 1 格 候 仰 1.1 樣 别 殘 願

IV 高 五百 石 御中 被 码 勤中 中奥頭役 1 候 屹 小姓對 度愼 III 罷 11-候 居 屋 敷家 作 共 渥 彼 美 小 召 E 源 候 Ti. 日 內 引 拂 11 申

文言 右 -准 ス

八

同 時 但 被父 = 源 寺 何付候御加恩知 無其方 社 方勤 榎 本 知~ がサモ相対 华 助 **福河仕之寄合埃** 勤 方 不 正 -格方 什 ノ事トー 御 役 ア置 リ小曹 御

請入

免逼

寒

小

普

請

入

被

仰

仆

11

勤

里产

澤

次

郎

兵

衛

ハ

刑

小 普 請 被 1111 村 久 17 熊 野 山 貸 付 方 -關 係 1 事 = P 事 情 知 V ズ

Fi. 四 月 月 米 國 H 山 軍 艦 中 作 琉 球 右 衛 = 來 門 御 N 石 咎 炭 被 7 小 笠 原 嶋 -送 IV

柳

付

山 中 作 右 衛

bH

入 兼 被 K 不 愼之品 仰 付 此 度愼 有之付 可 罷 隱 居 在 被 仰 付 知 行 貮 千 百 石 1 內 貳 百百 石 協 7 熊 太 郎 ---被 1 置 小 最 清

御 合 11 八 百 俵

寄故 合筑 中奥勤 男 山 中 大 輔

父筑 後 守 存 生 1 內 品 K 如 何 敷 趣 毛 有之段 公邊 3 IJ 之 御 趣 意 E 有之 付 御 个 11 被 召 上熊 太 郎 J.

前 = 罷 在 此 後 他 ~ 養子 = 罷 越 候 儀 勝 手 次 第 久 IV 1 + 旨

月 大 衰勢 輔 + 五日 妻 七止 [1] L 人 浦 長門 チ 3 得サ 1) 屆出 守 ノ叔 N 所 及 ナ 12 母 iv > \_ 奇 テ ~ 怪 3/ 睦 子 事十 1 稱 云フ 3/ 旣 ~ 嫁 =/ 此 3/ 居 前 後 及 重 ル 臣 ---此 權 命 職 アリ ノ罰 責セ =/ 故 ラ カ 双 iv 方 熟儀 毛 进 ノ上 及 多シ 離 緣 長門 是 政 守 柳 更. 方 迭 引 伴 取 旨 12 同 7 4/3

六月三 H 北 亚 墨 利 加 合 衆 國 1 軍 船 四 艘 浦 賀 = 入 港 其 咸 書 7 呈 せ 1 1 乞

內 海 注 岸 御 古 1 儀 公儀 3 1) 御 觸 -付 御 家 -於 テ E 御 家 老 初 諸 役 K -J-弟 武 著等艺 地 M

御 屋 敷 深 川 御 抱 屋 敷 御 固 人 數 御 差 出 ---相 成 左 通 1) 御 家 老 3 1) 相 達

此

度

渡

兆

1

罪 或 船 3 1) 鐵 炮 等 打 掛 候共艺 之築 地 御 尾 敷 深 11 御 抱 屋 敷共 夫 K ~ 相詰 候 我 K 共 差 高 不

# 致内ハ決ラ異國船へ鐵炮打掛申間敷候

#### 六月八日

開國 判ノ上浦賀ノ久里濱二假小屋チ設ケ遂二其國書チ受取タリ然ルニ偶將軍疾ニ罹リテ容易決議ニ暇アラズトテ返書 領シ諸有司ハ夜中登 シ其混雜斜ナラズ諸家ノ飛椒櫛ノ歯ヲ挽りが如り世上ノ風設紛々トシテ今ニモ干戈ノ起ラントテ老幼婦女ハ家財ヲ携 ルベキチ約シ同十二月退帆 起 原 日 此事ハ兼テ和蘭人ノ忠告セシ處ナレ共常時上下ノ人々半信半疑シ左マテ意ニモ留メザリシニ忽チ此報 營群儀區々ナリ又今マテ隱退アリシ水戸老公子起シテ謀議二巻セシメ應接 スト ノ役々井戸石見守等出張談 か明

續太平 退カントテ家財雑具チ持千 シテ定マラズ云 ス ノ大都繁華モ俄ニ修羅 ルモノハ家毎二甲冑刀槍チ鍛し武器チ商フ店ニハ古キ武器チ列子テ其價平時二倍セリ海濱ニ家宅アル士民老幼 年表ニ ハ維新革命藩籍奉還廢藩置縣 此時浦賀其外海岸諸家 ノ衢ニ變シ万ノ武器調度ヲ持運ヒ市中古着商フ家ニハ陣羽織小袴裁付養笠等ヲカケナラベ鍛冶 運フ樣サシモニ廣キ府下ノ街衢モ奔走狼狽シテ錐サ立ツへキ處モナシ訛言隨テ沸騰シ人心胸々ト ノ陣屋ヨリ書 二至 ル ノ大源因トモ云ツへり是 夜チ分々ス注進ノ汗馬海陸飛脚ノ往來櫛齒チ挽 ヨリシテ幕府百般 ノ施政一 變少國家年一年二多 ヨリモ忙 ハシク江戸 ラ業ト

提擧スル所ト 事海防獎武 大關係アルモノ及と御家ニ係ル事項等該開國起原二載 ノ布令公文ヲ揚ケザレバ我政令ノ起因ヲ知リ難シ然レ共事端多岐 スルニ此頃 ノ事等最モ頻繁ニ至ル事ハ近時際伯爵編纂 ス唯此 項ニ限ラズ以下亦然ルモ ノ多シ スル所ト信が當時筆記乃至見聞スルモノニョリ其大要ヲ節畧折中以テ ノ開國起原等二詳悉セリ御家ノ儀ハ都テ幕府二連セラル、が故幕府時 一事ノ頭末或ハ汗牛充棟南ナラサル アリ佐テ時勢沿革ニ

海等ヲ經テ浦賀 亚 = ス 國之水師 シ ツ E 提督 1 = 乘組 ペル へ入港此間 y ノー ハ フ 日 本派遣之命ヲ受ヶ千八百五十二年即チ我カ嘉永五 日 オ ヲ經ル事二百日斗リト 1 ク鎮守府ヲ發シ大西洋 云 3 リ喜望拳ヲ迂回 3 = 年十一月廿 U 1 水\* 新 嘉披香港上 四 日 旗

六月五日松平阿波守初七大藩 へ內海御固 被 仰付候心得ニテ可能在旨御 内 意 被 仰出

同 六 FI 水戶 前 中 納 樣 海岸防 禦 1 儀 -付 御 用 1 儀 被 有 之候 間 當

分

1

内

隔

H

御

彩

城

[1]

被

成旨

被

仰 出

六月六 日 大 月 付 觸

樣早 異 國 华 船 鐘 萬 鳴 內 ラ シ 海 候 ~ 乘 間 外 入 候 儿 注 軒 進 1 火消 次 第 屋 八 代洲 敷 = テ luk 岸定 E 是 火 7 打繼 消 役 同 ~ 樣 老 1 早 华 3 鑓 1) 相 鳴 注 3/ गि 3/ 申 ii 所 候 右 3 1) 合 圖 E 出 次 第 火 早. --不 K 紛 水

事 .具. 着 用 彩 城 又 1 各 持場 々々 ~ 急 速 वि 被 相 計 候

今度 旧 浦 場 末 賀 表 ----至 里 1) 或 難 打 船 渡 繼 來 場 ---1 付 萬石 萬 以 -內 J: 海 水 ~ 乘 見 元有之屋 入 候 儀 敷 毛 難 々 計 々 候 = 삠 テ 若 Æ 右 间 樣 樣 早 1 節 华 鐘 1 芝邊 鵬 シ III 3 IJ 由 品 1 川 最 杏

屋 敷有 聞 按 7 ス ル 12 之面 ---·þ 右早 1 耳 大 华 チ 1 スマ 鐘 屋 ノ合アル 敷 恰 相 毛 固 + 都 候 下大 心 得 動 n 搖 テ 市中 罷 在 如 候 丰 樣 ハ俄 無急 力二家財 -度 可 チ 被 田舍へ持運 達 置 候 E

日 海岸御屋敷 御 人數出 張信 風聲鶴唳 が輩 亦其 為 内 ノ有 加 様ナリ 1) 及 叉 方 諸家 ノ問 人數操出 女老少 シ等上サ下へ 八立退 人心物 1 騷動 ラ細家 々今二 E

> テ ---

日 鐘

ツ æ

4 -1

六月 儿 日 亞 米 利 加 使 節 御 諭 書

事 或 サ -ナ 赴 E 27 V ~ 1 書 應 共 丰 答 我 翰 由 幾 及. 1 事 或 度 E 諭 法 政 = 府 不 E 1. 又 及 1 1 副 破 候 ~ 趣 1) 15 書 共 會 難 E 得 請 n 使 此 1 命 取 度 1% 7 又 恥 使 使 或 シ 節 命 メ 朝 ヲ 1 -苦勞ヲ 分難立 全 捧 3/ ~ 速 丰 察 = h 1. 歸 15 3/ 1 曲 帆 切 儀 H テ 申 此 書 有 立 所 者 南 候 1 外 也 ヲ 瓶 請 使 或 節 取 1 應 候 -於 接 共 テ 1 應 地 1 主发 此 -1 非 7 地 得 ス 長 --11 非 崎 IV

4

シヲ渡代京

ム奏來ニ都

上ノ米所

七事艦司

П 光 御 HH 跡 增 E 4 方 丈 ~ 御 使 H. 上 使 7 以 世 上 静 謐 之 御 祈 稿 被 仰 遣

六月 + 六日 於京 都 モ 鴻 類 退 攘 1/4 海 部 滥 2 御 脈 稿 1 少 月 抽 丹 精 B 勤 行 旨 七 社 ~ 首 命 T IJ b

云

一同十三日御老中ョリ達

浦 賀渡 來 異 或 船 ME 十二 H 不 殘退 帆 致 3/ 候 = 付 以 後 4 常 1 通 IJ 相 心 得 可 申 尤 逝 備 1 彌不 相 弛

可心掛候

右急報 若 III -達 =/ 1% w 7 以 テ 六月十 Fi. H 於若 山 左 1 M [4] 々 ~ 布 達

此 御 固 度 兼 浦 賀 テ 御 长 定 置 里 國 1 御 船 人數 渡 亦 差 = 付從 掛 1) 浦 公邊 K ^ 被 嚴 遣 敷 儀 御 毛 手 當 TI 有之 被 候間銘 仰 出 候 々無 付 テ 油 1 樣子 斷 相 心 = 得 寄 何 1) 御 時 = 領 テ 分 海 モ 岸爲

★第出立出來候樣相心得可能在事

浦 組 御 備 1 儀 21 猶 又 無油 斷 相 守 候 樣 -1 御 勘 定 表 行 ~ 達 ス

纒 ļį 早 H 々江 人 野 丹 厅 波丁 立 歸 御 能越 家老 大 3/ 武 御 器用 番 即 意道 小 + Th 人 + 頭 御 H 先 振 手 = ラ 物 組 YI 御 内 十五元 徒 頭 歲 御 以 目 上 付 无 ----人ツ + 歲 以 . 下達 頭 K 者 ١١ 組 间 ツ 引纏 • 引

是月江紀御役人數名御咎被 仰付

III

申

님

申

渡

十六

日

出

立

1

處

+

H

-

至

1)

先

ツ

不

及其儀旨

-

テ

途中

3

1)

呼

戾

3

相

成

六月六日於江戸申渡る

五百石ノ高ニ御足知行四百五十石

江御

府番

御頭用格

人元

御目付村井左近

格別 正ヲ相辨シ 先役中不容易好計等ノ品及取計其外風聞相違ノ品等及言上候趣及露顯候 1 御宥発ヲ以 潔白 = 可相勤 御役御免知行ノ內貳百石御足高共被召上小善請入逼塞被 處 無其儀御 役意ラ失 E 候段不埓 ラ至 \_ 仆 御 糺 ノト 御目付 屹度可 仰付寄合格之事 被 ノ儀者是非邪 仰付之處

四百五十石之高御足 御目付布表江戸常府 九 山 內 記

右同文言 但當御役ノ儀者トアリ

但知行ノ內百石御足高トモ被 召上小善請入逼塞寄合格

如伽 村井定太郎

御伽二罷出候得共不及其儀候

人皆寒心ス 嘉永七寅年十 二十年乃至十五年來勤續辛江紀御目付役 左近ハ長男定太郎御伽ニ被 井左近ハ天保四巳年四月御目付被 一月十日ニ至り左近か友ケ鳴御目付内記 召仕父子 仰付嘉永五子年九月御 ノ龍過他ニ超 ノ筆頭威權最 七行 か同 ヘタリト思之外突然此命アリテ衆大二吃驚 八唯此命二止ラズシテ 御番組頭 ハレ御目付ト 用人 被 三轉職家內召連遠境孤嶋 仰付 稱スレバ該兩人二限ル如り思ヒシ 九山 內記ハ天保十亥年御目付 ヘノ左遷 ハエ子 被 ハ當時 仰付 12 な イツ ノ殿譴ト ノ現 狀殊 37 -E

六月十六日於若山中渡ス

熊太郎父隱居吃度愼

山中作右衛門

御答 亡父筑後守 月 山 主熊太郎 被 存生 仰 出 ヘノ 一ノ内品 處 被 致病 死候 仰出向 K 刻 何 -付熊太郎二 敷品 ハ帳簿欠失ト雖トモ逼塞四十日 有之其上 被下置 不 輕好 區候知行 計等 1 內千二百石 品追 被 大 没 仰付 露 被 题 1% 候 召 IV 9.000 9.000 F. 小 7. 쪠 13. 1) 愼 生 11] = 能在候 候 1 • 乾度

#### JE. 作 父隱 居元御小姓組番頭格 宫 崎 淡 水

御役中不輕巧事等取計候品 = 付 惣領 正作へ 被下候知 行 1 內三百 五十 石 被 召 E 吃度愼

+ 1) 門前後此輩二止ル而シテ华右衛門惣兵衛ノ如キハ最モ著名ナル 氣依願隱居被 1 淡水元半右衛門ト稱シ久々奥御右筆組頭チ勤遂ニ御小姓組番頭格御勘定奉行申談勤ニ轉シ知行六百石七百石高ニ御足高被 1) 起リ累進重役トナリ知行六七百石ニ至リシハ若山ニテハ宮崎牛右衛門市川惣兵衛江戸ニテハ喜多三郎左衛門川 尚當分與御右筆詰所へ罷出御用取扱被 仰付知行六百石 ノ內四百五十石惣領正作二被下置寄合被 仰付有之所本年正月十六日與御右筆語所御用取扱不及其儀旨被命同五月二日病 E ノナリ 政大夫ニアレ 仰付タルナリ政府刀筆ノ胥重職催三二三十石 バ機勢亦屬吏ニ婦スル ノ弊ナキニ 北惣右衛 =

五百石高二御足三百五十石 奥詰元奥御右筆詰所~御小姓組番頭格

罷出御用向申談勤 市 ]1] 惣 兵

衛

先御 仰付殘高貳百石御足高共被 一役中不輕巧事等取計候品 召上屹度愼 二付隱居被 仰 付知行 フ內百五十石養子七郎 = 被下置 小普請入彼

方助 此 前 相 日十五 勤 候 日 共不及其儀旨被 -惣兵衛與 御 右 筆詰 仰 付 所へ罷出 汉 1) 御用向 申談候得共不及其儀養子七郎當分御勘定在

ナ 惣兵衛亦宮崎牛右衛門ト同シク政府書役ヨリ奥御右筆組頭ニ昇リ遂ニ重役知行取トナリ倫政府ニ在テ威權大ニ行ハレ

先町 役奉 御目付

> 朝 三之丞

先御 役中不容易奸計等取計候品 = 付御 役御免小普請入逼塞

七月一日

打込中奥御小姓勤一克正之派養子中奥動中奧頭役別 倉 楠 正

不及其儀 候

野 口 將

監

御 目 付

落 合 司 書

橋 本 彦 兵 衛

先達ラ不容易奸計等取計其上風聞相違之儀及言上候品 前記朝倉三之丞幷此三人共减 禄 二百石少、相成候へ共本張無之文面 ٠\_\_ 付御役御免 不分明 小善請 入逼塞

六月十五日

三人扶持权

六郎養子 長

澤 衛

門

御 內 K 御 用 ノ節 西 一濱御殿 ~ 罷 出熊野三山御寄附金貸付方 麗出 候得共不及其儀候

御 銀 御扶持方上 IJ 、候事

同十六日

六郎養子

澤 衛

門

長

後安政二卯年六月五月再七罪ヲ得永り楊座敷入ニ處セラル衛門友雄

不輕好計二携リ不埓二付養父手前ニテ永ク押込

同時二

永ク押込

永ク揚屋入

卯川惣領

秋

ト科シ

和學及七有職

ノ道

述

ス博古學体

詳 ナリ

田 和

郎

中筑後守用人

山

H 口 兵 馬

右兩人ハ申渡ノ全文欠失ス兵馬筑後在世中ハ威權甚隆盛ニシテ歴々ノ上モ膝チ属シテ其門二出入スト云フ

美 源 Ji. 郎

渥

其方儀御役中品 発ヲ以 願 ノ通 隱居 々如何敷趣等相聞 被 仰付候然ル 候段 處不輕奸計等 公邊ョッ之御 ノ品追々及露顯不埓 趣意 モ有之付 ノ至ニ付御詮儀ラモ 此度御 咎可被 仰付 可相 處御

此時二源五八十里外へ追放被 仰付申渡文而遺失

ノ御宥免ヲ以久野丹波守へ御預ケ勢州田丸へ被遣

處猶格別

五郎ハ同年十月十六日六十五歳ニテ病死

ラン是レ推摩ノ憶測 彈劾書發覺ニ至ル中ニ江戸監察村井丸山ノ上中書アリテ土蜘蛛退治云々ノ隱語抔用ヒアリシト熊倉英藏モ其比江戸監察ニテ 時二安藤大夫出府チ命セラル此際 側ッ叉江戸於テハ水野土佐守元老ノ上席ニ在テ幼君チ輔佐シ奉リ威權大ニ行ハレ筑後守等忌彈ナキニ非ス依テ其專橫跛扈ヲ 老公御主裁ノ處既ニ御高齡自カラ政權專ラ龍臣國老ノ山市筑後守ニ歸シ隨テ渥美源五郎伊達藤二郎ノ董威權赫 按スルニ此獄不容易奸計トハ事機密ニ屬シ知ル不能ト雖モ風評ニハ 憲章公薨去以來御幼君ノ故ヲ以テ御國政ハー 一位老公へ强劾編カニ除カント謀リシニ筑後守計ラスモ去歳九川死去續テ其十二月 一位老公王薨去(表向ハ本年正月トス) 忌躍セラレ先キニ御城附へ轉シ禍ヲ免レリトナリ長澤衛門ノ預リシハ蓋シ堂上ノ手ヲ借ラント京邊へ立入シ事等アリシナ シガ土佐守果シテ罪アラバ正シク糺スヘシ服セサレバ相刺スモ可ナリ陰險事ヲ謀ルハ監察ノ職ニアラスト議相協サルヨ 二出ルト雖モ一時深語百出人心騒々タリシナリ 老公御左右ニアリシ文行忠信ト云へ心御手箪笥ヲ安藤大夫其儘江戶へ携帶シ來ルニ彼 切

口京馬) 宮崎半右衛門(今崎傳右衛門)玉置縫殿(濱木縫殿之助) ノ類ニテ其趣向ハ國老中山越後主家ヲ横領セントノ陰謀企シ 藤壹岐守(安藤飛驒守) 筑後守等が權勢ヲ振ヒ奢侈ヲ極メ收賄横行ノ弊等頗ル人心ヲ刺衝シタルモノアリシナラン今其變名 同宿シアリテ左京チ捕 意二從ハシメントスりつ青スシテ節二死シ幽鬼ト成テ夫二告が左京時二鎌倉ヨリ歸途守口驛二宿ス筑後ノ債者和久田彌太郎 子微臣秋月左京ナルモノ之子鎌倉管領へ蜜告シテ國子脱走越後ハ探知シテ其妻りつ子拷問其實ヲ吐カシメ且其色ヲ愛シ己カ ノ悪戯ニヤ領城吹上のあら菊ト外題シ此件ラ演劇ノ脚本ニ仕組シモノアリ問ヨリ無根妄誕 深見傳吾(渥見源五郎)落合司書(沖合津書)朝倉三之丞(片倉勘之丞)野口將監 ントセシニ却テ捕ヘラレ鼻チ切テ追ヒ歸ヘサル山藤壹岐守ハ左京力告訴ニョリ頓テ歸國ト聞京馬チシ 一戶口小軒 ハ中山越後 ノ脚色取ルニ足ラサ 山口兵馬 山中筑後 レ共

見大翰米 ヲ名ニ國 徴ノ付之 ス意諸書

六月廿二日 米 國之書 朝 和 解ヲ 諸 役人 二示 サ V 明 H 御 三家溜 語 = 渡シ 相 房守衛 1 大名 = 命 3/ 训

見ヲ上ラシ

ノ明 te

歐逃 =

ル、ノ地ナク遂ニ服罪處刑

ノマ --

=

終

3/

越

後誤

テ白

カラ

其毒

酒サ 事

飲

1

倒

iv

切

1)

幕

秋月

左京ハ隱謀旗與

ノ者 并請問

1

4.1.

北

ノ塲

1 12

1)

杭論飽迄掩

1

ス、

v

山泛

心

軒屋

二要擊七

3/

2

12

=

贈

簖

シテ果サ

ス遂ニ壹岐守

ハ越後

が

三就

スル

久

ノ對 7.

M

1

1

119

Titl.

進

猫

X 北 火

諸大名意見ヲ 上 w 毛 1 数 百 通 = 至 w 和 親 交易 7. 是卜 ス w 者 1 Ħ. 六藩 = 過 ス 其余 皆謝 絕 -7 IJ

六月廿 九 H 蘭 1 3 1) 近 H 魯 艦 長 崎 = 來 w 7 牛 旨 7 告 ク

七月三 B 水戶 前 th 納 言 樣隔 日 御 彩 城 被 仰 出

御 用 1 儀 被 寫 在 候問 當分 1 內 隔 日 御 登 城 可 被 成旨 H. 平 川 口 御 門 3 ŋ 御 風 呂 居 夫 3 IJ 御 席 御

通 y 可 被 成旨 御 使岩 年寄 7 D). 被 仰 遣

七月廿二 H 將 軍 家 慶 公薨

開 當時 呼 フ 域 ~ |-~" 起 =/ 外 國 トノ旨アリ アリケ 原 ノ事 ---情 日 v 13 7 =/ モ 同 其病革 1 通シ此等 部伊勢守 ノ前 直チニ ノ事チ相談 日偶 罷 米 艦 1) スへ 出 ノ來 及 + 1) N 者 シニ -會 > 水戶 近の枕邊ニ召 =/ 殊 前中納言 憂 慮 te ラ 3/ ノ外アル 近日 v 日近臣 ノ事實ニ國家ノ大事ニシ カラズ速ニ 命 3/ 病褥 此 命チ 上 傅 テテカ 肩 汝等 衣 深り憂し 加 和 =/ =/ 产宜贩事 思フ處ナ 計 1) ナ

七月 十 儿 日 武 備 充 實 1 為 御 役 K 初 武 循 帥 家 ~ 御 手 當 金 F

付

TI 戶 = テ 達 3/

此 節 專 ラ海 防等 = 付 武 備 1 御 世 一話振 毛 被為 在 右 = 付 テハ 御 供番 初 左 1 御! 役 々 并 = 制 家 御

ケ 金 被 成 F 候 間 右ヲ 夫 々 御 勘 定 本 行 預 ケ 置 右 利 倍 7 以テ銘 々 取 合 セ 武道研究手當 1 儀 取 計 候

樣頭 K 百 被 申 達事

但 學問 儀 1 循以 要ノ儀 = 付銘 々執行 致 3/ 候樣 右 = 付 同 所へモ御下ケ金ノ儀 ハ先達テ取扱

有之事 = 付 此度 別段御 下ケ 金無之候間右 1 趣 儒者 可被 申聞 姓 組 事

金百兩 同 斷 御 御 書院 供 同 同 斷 斷 新 御 小 御

同 F 斷 斷 先

同

斷

御

徒

番

五御 人組同、 मिमी

金五十兩

金百兩

組柔 打術

金百 同 五十 无 斷 + 兩 兩

馬弓

釵術 金田富流 術術 西脇流

炮術 高勝野流 佐 一々水流

金百

金貳拾五 兩 ツ • 軍學 水藝 傳流

若山 表之儀 ハ八 月世 H = 同 樣 彼 仰 田下村

金割

合

左之如

3

同

演

百

番

金千貳百 Fi. 百 啊 兩 御 大 小 姓 御 十番 五組 組

百

新 御

司

旗百

同三百

兩

組 組

同

三百兩

御

兩 兩 兩 御 御 書院番 供

組

同

H.

百

組

右 通

金百 百 无 拾 兩 馬 學 術 校 同 同 Fr. Fr. 拾 百 兩 兩 軍 射 帥家藝 家學 一人

宇佐美左助門第中 ~ 毛 金十五兩下付 ノ旨九月廿日ニ達アリ

同 同 五十 自 五十 兩 鎗 師家三人

兩

柔 同循

人

同 Fi. + 兩

釵 循

四

人

同

貮

百兩

組

同討同 人

銕

同

七

百

同炮 内人

左之同心共 ~ 毛 同 斷 ノ主 趣 同三人御 ---テ左之通リ下 船 手方共 付 ノ旨 九月廿日

相

達

ス

同

百

兩

水

同

貮

拾

Fi.

兩

軍

同貝

人

老中 同心 大 御 番 同 心 御 勘定 同

金千百

兩

御

御

持弓筒同

心

若

山

御

先手

同

心

若

山

同

五

十人同心

八月七日 魯 西 亚 船 長崎 ~ 渡 來 -村 布 達

七月十八 H 魯 西 亚 船 四 艘 長 崎 ^ 渡 死 H 本 國 ノ官府 ~ 至 極 大 切 ナ IV 1 柄 7 1 E 度 夕 业 人 都 テ 是

テ 本 日 左 1 通 御 老中 M 部 伊 勢守 3 ŋ 達

崎

=

罷出

मि

申

þ

存

或

帝

ノ攝

政

官

3

y

ノ書

别 持參

ノ旨

長崎

奉

行

大澤豐

前

守

3 IJ

取

計

方

伺

H

13

y

依

此 度魯 西亞 船 四艘 長 崎表 渡來書翰差上度旨相 願外無 別條旨注進有 之右書 亨材 111 受収旨 及 差 圖

候

右之趣為心得向々へ寄々可被達候

一八月十九日魯人ノ國書ヲ於長崎受取ル

日 十月八日 = 至テ 大目 江 戶 ヲ 付格筒井肥前 發 ス 十二月十八日 守川 路 長 左衛門尉古賀謹 崎 綰 山 = 於ラ魯使 郎 ヲ -延見 命 3/ 長 シ テ 临行 老 = 行 中 1 丰 書 魯 ヲ授 使 = 應 ク 相 接 ツ セ イ 3/ テ ム三 シ 十

々々應接セリ

八月二十日 亞米利 加 船 琉 球國 二來 ル旨 松平 薩 摩守 3 IJ 屆 出 IV

此月魯 西 亞 人 北 蝦 夷 力 シ = 1 = 汉 ン \_\_ 來 リテ 居 所ヲ 營

同世三日內海御臺場築造

松 平 Tuk 內守 川路 左衞 門 尉 竹 內 清 太郎 江 111 太郎 左衛門

大業ニ 內海 御 付 警 衛御 取 調 臺場 方 通 等 IJ 1 儀 = テ 急速 1 行 取 掛 屆 リ候 申 間 敷候 樣 被 間 引受取 仰 出 候追 扱 々夫 同 精 々 掛 力 7 y 盡 E 山 シ 何 被 V 仰 -付 モ 成 候 功 得 致 共 候 不 容易 樣 回

被相心得候

右 御 臺 場 取 立 方 H. 据 村 大 情句 鑄 II. 1 儀 >> 江 川 太郎 左 衛門 引 受被 柳 矿 候問 御 臺場 形弁 御

九月十二日 挻 類等存 順德院樣御遺物 念 抔 = 取 調 御 見 脇差 込 一候 樣 上使久世大和守ヲ以テ 可 被 致 御 拜領

寶

鑑

### 同十五日大船製造御免

阿部伊勢守相渡

造之儀 差周旨被 荷 今度御法令ニ 仰 部片 出 1 候事 外大 ハ是迄之通 仰 船製造停止之御法令候處只今之時勢大船被成御免候間 = 大船 候間 出 候尤右樣御制度御變通 製造可言上之旨被 可 邪宗門御制禁等之儀者願 相 心 得 候尤荷 船 夕 " 何 被 出 遊 P 候 以 候 E 製造 然 如 テ 先規 七 IV 處荷 方其外 率 相 竟 御 船 守 有來 取 祖宗之御 ハ 前 締 = 间 々 相 别 3 遺志 違 1) テ 作事方弁船 致 御 嚴 御繼 3/ 許 重 候 有之事 111 述之 被 ار • 心 數 共 此 得 \_ 度被 委細 付 思 候 有 召 死 相 3 通 仰 1) 伺 14 製 被 受

之通り相心得可申事

一翌嘉永七年七月九日御觸

御船之儀 大船製造 相 用 遠方 = ---テ 白 付テ 紺 E 見分 へ異國 布 交 y 1 候帆 吹 船 貫 ---帆 FIJ 不 鉛 紛 中 柱 K 樣 勝 日 手 相 本 次 建 惣 第 帆 州 之儀 即 = 相 ハ 白 用 1 白 可 地 申 地 日 候 中 1 尤帆 黑 九殿 = FIJ 被 相 并其家 用 仰 候 樣 付 候 被 1 船 條 於諸 FII 卿 111 7 E 家 候 兼 H. F ラ書出 白 X 帆 公儀 书 小 111

候樣可被致候

漕方等猶取調 右大船之儀平常 वि 被相 **廻米其外運漕** 伺 候 相用候儀勝手 次第二候 ^ 共出來之上 ハ 乘組 1 數件 海路 涯 筋

運

七月

右之通

回

被

相

觸

候

同 月廿 H 御醫 師 = テ家業 不得手 之者 ハ 相 應之 御 役 मि 被 仰 付 Ħ. 御 役 者之輩 武 循 修 業 內 存

旨 被 仰 出 於江戶

限 當 1) 時 醫業御 海 防等 先 ---付定 內 存 府 願 之向 出 候 御 1 人少之事 • 相 應之御 --付 場 所 御 匙醫弁 可 被 奥 御 仰 醫 付 儀 師 之外生 モ 可 有 之候間 質家業不 件之趣 得 手 之向 程 能 夫 々 此 申 節 聞 =

內存 爲 相 願 候 樣 宜 被 取 計事

但 人 本 = 文 被 = 泥 仰 付 = 向 候 共 後 格 御 外 路 師 -减 弁 禄 惣 領 मि 自 被 然家業 仰 付 未 候 孰 間 右等 -陷 1) 1 醫業 趣 篤 御 1. 被 免 願 申 諭 出 置 候 候樣 间 E 有 可 之 被 致 候 1 • 假 令素

右奥 掛 1) 由 聞之

御 役者之輩當 時 海 防等之折抦 -付家業ノ 際 = 毛 武 一藝稽古 1 儀 內 存 爲 相 願 候 樣程 能 申 聞 之儀 宜

被 取 計事

右 御 役者肝 煎 ~ 申 聞 2 於若山 モ十二月十五 日同 樣 相 達 ス

廿 八日 於御 座 1 間 御 讀 書 初 弁 御 E 御 稽 古 初 被 游

同

御 讀 書之儀 三毛平 角 申 F 御 1-1 ハ 芝川 幸之進 由 Ŀ w 實 鑑

+ 月 朔 H 御 馬 召 初 被遊 寶 鑑

--月 Hi. H 公邊 3 IJ 蘭 人 = 命 3/ 軍 船 华 大 小 炮 及兵書 7 送致 セ 3/

2

同 月 少元 H 西 it-炮 循 修 被 柳 H 於 江厂

公邊 3 1) 被 仰 出 1 趣 = 准 3 此 儀 彼 卿 出

汉

1)

可

為

願

宅與 ノ殿 71 形 遂 賤 在 達而 ル勢チ示 術杯 命チ下シ テハ佐久間 此 郎 等ハ文武學制 令アリ殊二土州大夫ハ風二爰二見アツテ熱心二獎勵若山炮術師家 ト蔑視シ若シ之チ學フ者ハ破門擯斥セラル ハ松山 後二 象山 三就き信及井上徳一 ハ諸有司初闊藩擧ラ 松山大五郎木村軍太郎 ノ部ニ詳 記ス近來西洋炮術漸り相開ケ於 三郎高井義太郎等水村ニ學フ類ニ止 原町邸調練 ノ電東ラ 鉄席難成ニ至リ 敦授 、ノ勢と獨リ江戸御家中ニ ノ處於 公邊 御家 兵制 ハ下脅根金三郎 ハ師家 リ夫以テ他 變西洋統隊 ノ面 ノ而 ヤチ テ森本間右 見 々 東下 他言 編制 松平仲高嶋四郎 初 唯 ラ州 七 市 ノル 3/ 流 衛門湯川 チ開 1) 御 森 私 天兴 ケリ 本 = 3/6 大夫勝 相 岡 小 学 沿軍 右 昨 才次置 三拘 衛門 1 -}-沙山 门海 概器チ 太郎 ス 1 自 Ti 如 何 シ影 丰林 根 =/ 訓 流三 加 SE ナリ 7 + 3/ =;= ns 他 t 训

#### + 月 朔 日 期 年 亞 米 利 加 船 渡 死 1 節 心 得 振 御 觸

阿部伊勢守被相渡

之候 防 亞 成 處 ヲ 3/ 禦筋 款 丈 諸 米 忠 此 勤 察 說 利 テ 異 加 7 1 方 未 御 合衆 面 口 御 汉 3 有之候 全偏 相 3/ 或 IJ 萬 咸 屋 脚 1 相 平 = 3 h 彼 穩 不 1) 1 成 共詰 候 相 差 被 3 出 上意 1) 儀 為 成 兵端 候 1) 候 = 双 付 計 書 = = 付 翰之儀 候 防 和 7 印 相 禦筋 渠 戰 申 開 申 候 ノー 實 立 候 = 字 用 共 候 付 1 之御 彼 書 夫 = • 翰 歸 3 K 同 備 IJ 着 被 1 及 通 憤 致 致 精 亂 建 發 々心 彌 3 毫髮 妨 來年 候 議 然 掛 候 候 致渡 趣各遂 儀 E 面 IV 御 有 處 々 之間 亦 忠 或 面 孰 候 体 憤 々被 共 覽集 7 敷 7 共 忍 御 致 不 難 間 汚樣 独 前義 L 義 观 申 屆 議 之有 1/3 共 候 勇 下 節 之上 7 通 滥 舉 無 當 = 至 時 達 1 ラ 彼 心 不 不 沂 11 1 申 海 御 悟 開 動 驰 7 盡 部 41 미 初 依

十一月

御 右 當夏 大 事 亚 400 付 米 利 利 害 加 得 船 失 渡 不 來 **憚忌諱見込十**分言 同 國 3 IJ 差 出 汉 w 書 F 候樣 朝 1 被 和 解 仰 出 卌 依 7 テ 大 薩 小 州 侯 伯 初 誻 諸 大藩 御 役 人 水 lin 15 4. 大 1 小 小 御 !戊 F 家 小

意 見 建 白 水 戶老公 = 王 和 親 十 不 回 1 殊 議 7 ラ セ ラ V 汉 1)

同 月 Fi. B 御 屋 敷 相 對 御 願 之通 相 濟

小 石 川 新 富 阪 富士見 御 質藏番 平 尾 最 助 拜領屋敷 書西 物加御御御 用目 出付 役方 堀 田 勝 开 郎 拜領屋敷

右 此 御 方 ~

右 小 此 御 方 千 駄 5 谷 御 添 地 1 內 切 坪

同 日 -七 同 樣 相 癌

普

請

內

藤

莊

太

郎

外

兩

人

四

ツ

谷

钟

町

御

書

院

番

安

部

万

次

郎

屋

敷

ŀ

千駄

5

谷

御

派

地

1

內

ŀ

相

對替

+ 月 干 Fr. 日 海岸 防 禦御 用 掛 被 仰 付 於若 山

御 家老 初 拜 命之面 K ·左之如 3

人 野 丹 波 守

人奥掛 中 由 村 此 楠 九 郎 左 兵 衛 衛 門

取御

用

渡

邊

主

水

井 富 永 口 蕾 平 郎 郎

御 御御

目

付 頭格

大

澤

次

郎

右

衛

阳

書供

物番

方頭

取御用

人奥掛

御勘

定奉

行

四

源 \_\_\_ 郎以下三名八十二月十五 日 拜

鐵御

御御 中央 語寄合持物 寄海. 合士 格代官 御格川御

ナ書も物 無方

宇

佐

美

 $\equiv$ 

郎兵

衛

小

池

+

右

衛

四

仁

井

田

源

郎

見如什人 御 同 徒 目付 格 御 作 組 事 頭

榎

水

太

郎

兵

衛

可

兒

宅

左

衛

門

同

茂

田

次

郎

則

間

源

內

白

井

忠

次

郎

宇

治

田

彌

右

衛

門

大御鐵炮奉行 大御番持格 獨體與 御作 耳. 御 奉 右筆 格行 行 同樣 助 勤月

岡

本

勘

右

衛

門

門

PH

郎

郎

御學小勘習十 11 勘定吟 舘人 督頭 味 學格 奧詰

竹 下山 小 笠 田 和 半 佐 原 之 伴 大 右衛 右衛 次

兵 伴 右 右 衛 衛 門 PH

御 炮徒 肝頭 煎格 中 奥 計

=

宅

DLI

鄉

三五

意 見 建 白 水 戶老公 -毛 和 親 十 不 回 1 排 議 7 ラ セ ラ V 汉 IJ

同月五日御屋敷相對替御願之通相濟

小 石 川 新 富 阪 富士見御 質減番 平 尾 最 助 拜 領屋敷 書西 物丸 御御 用目 出付 役方 堀 田 勝 Fi. 郎 拜領屋敷

右 此御方へ

此御方千駄ヶ谷御添地ノ内切坪

ii) 右 小 普 日 請 = 內 毛 藤 间 樣 莊 太 相 迹 郎 外 网 人

四

ツ

谷

伸

町

御書

院

番

安

部

万

次

郎

屋

敷

1

千駄

15

谷

御

添

地

1

內

1

相

對替

十一月十五日海岸防禦御用掛被 仰付 於若山

御家老初拜命之面々左之如シ

久野 丹 波 守

入奥掛由比楠左衛門

取御

用

渡

邊

主

水

御 御大 御 書 御 本 御 書 物 番 物 番 第 市 斯 第 帝 行 格 頭 婚 希 所 頭 格

中

村

九

郎

兵

衛

井口喜八郎

大澤次郎右衛門

御 御御

B

付 頭絡

書供

物番

方頭

取御用

人奥掛

當

永

平

郎

三四四

源 郎以下三名八十二月十五 日

拜 鐵御 炮徒 肝頭 煎格

御御 中央詰寄合持数 寄海 合士御 格代官 御格川御 ナ書も物

佐

美

郎兵

衛

中 奥 請 無方 宇 四日 小

池

+

右

衛

111

兵 伴 右 右 衛 衛 門 PH

鄉

宅

獨體與 御作 勘定吟 事. 御 奉 右筆 行 役 助

同樣到

間

本

勘

右

衛

門

門

門

郎

郎

見如什人

格

御

作

事

則

間

源

內

同

茂

田

次

郎

白

井

忠

次

郎

宇

治

田

彌

右

衛

門

御

徒

目付

組

頭

榎

水

太

郎

兵

衛

11

兒

宅

左

衛

門

同

仁

井

田

源

郞

御學小勘習十 舘人 督頭 味 學格 奧詰

ii]

竹 下山 小 笠 田 和 华 佐 原 之 伴 大 右衛 右衛 次

三五

#### 右 兩 人 1 十二月世 无 日 拜 命

江戶 ニテ 拜 命 1 分左之如 3/ 但 月 五 H 3 y 月 日 迄

 協 全 中 御御 定組頭扱候御用向車側助定奉行申談勤

> 馬 場 源 右 衛

> > 門

取所 扱~ 服 部 华 助

罷御

出徒

御頭

海 防御 用 筋 重 毛 = 可 相 勤旨

御大勘御雷 御格 勝手方

堀 場 忠 右

衛

門

郎

同樣勤御用人見習奥掛美作守嫡子大寄合 御 勘 定 御 勝

手. 方 地 端 岩

井 孫 次

郎

御 用

梅 澤 助

丞

武 循 調 練 1 儀 毛 行 屆 世 話 ग्र 致旨

此 IV 外 ~ 翌 年 1 此 = 至 此 1) 定 江 例 川 左 如 金吾其外 3 依 テ 悉 海 防 記 掛 沙 y 彼 ス 仰 付 汉 IJ 御 役 等拜 命 1 者 イ ツ V E 掛 IJ 役 =

ナ

+ 月 世 日 家定 公將 軍 宣下

丰

1

ク

御 當 H 3 y 公方樣 b 可 末 稱旨 被 仰

出

月 # 74 H 御 家 中 ~ 武器 手當金 下 付 被 仰 出 (於江戶)

異 域 船 滥 筋 -1 付 向 テ 21 狮以 27 銘 及 々武器等 困窮 候 趣 1 相 手. 當 聞 候 E ीम ---村 有 之候 格 别 1 共當 譯 7 時 以 諸 此 度頂千 物 高 直 九百石以 1 E 近 此 下 别 テ 1 超 面 過 々 イ 左 ス 割 3/ 從 來

相 何分 通 = 成 相 御 候樣 難 成 金被下候旨被 被 其上 為行 ř 異 1 國 屆 厚 折 船 御 抦 筋 趣意 仰 -= 付 出 1 ラ以右 候得共 テ 候 近 ハ 御 水 御 御 備 家中 金被下候問 Ŀ 向 等 = 難 莫大 æ 非常 温 1 1 趣 御 難有奉恭承 ノ御 出 モ 不 箇 物 入打續 = テ 通 此 御 御 殊二 上 游 操 恕 合 當年早 等武器等取合候樣 被 必 遊 至 聊 1 御六ツ 版ニテ ニテ E 武 御 5 器 敷 收 以納余程 収 御 11] 致事 救 合 助 1 都 1 1 儀 御 合 减 ....

十二 四百 八二 五十 十百 石石 十 十百 三百石 九百石 七百石 貳千九百石 千三百石 千七百石 Ħ. 銀 百石 治枚 扶 石石 石石 マヨ テリ 持 1 面 々い 同三 同 銀 同 同 同 同 同 同 同百拾五目 同 同三百五拾目 百二拾 意 二百目 六百目 七百五拾目 貢 15 買目 質目 貫二百五拾目 貫 ケ年ノ 貫石百目 貫石百目 八百目 后目 石 高 7 IJ. 右 = 十石三石ヨリ 二三 六百五十五石 石石 石石 石石 准 旗百五. 四百石 六百石 演 銀 八百石 千石 千五百石 シ候事 七枚 千石 拾石 同 间 同百五拾目 同貳百五拾 同 同六百七拾五目 同 同 同 同貮貫七百五 銀三貫五百目 八拾五目 演買目 四 拾五目 貫四 貫目 貫六百五拾目 百 七拾 百月 目 Tr. H 治目

4

同 五枚 同 Ti. 拾目

株附 ノ者

石石

同

七拾五目

七六

石石

同 百 元目

右割合間祿 ハ次之禄高割合ノ通リ被下尤御足高モ右割 合 ニ籠リ候事

被 召出 在之熟領 1 右祿ヲ以割合之通 被下 候事

分知分切米被下金銀御役料御扶持方稽古料其外右体之類

1 相除

候事

部屋住ニテ大寄合勤へ、壹貫五百目大組勤 ヘハー 貫目中奥勤弁御伽へハニ十石 ノ割合ニテ被下

候事

**諸役所勤無足之內御銀被下** 候筋モ割合之通り被下御徒助へハ八石ノ割合ニテ被下候事

被下日限 1 追ラ可 相達事

右諸向 達之儀御用人 中聞

濱町貸付方ョリ千兩差出サセ置候間被得其意若右ニテ不足モ有之候ハ、補振之儀 異國船筋 以被下之儀宜被取計候尤當時本計御操合甚六ヶ敷折抦 ノ品ニ 付此度御金被下ノ儀別紙ノ通リ御用人へ中間諸向へ相達サセ候間右割合之趣ラ 二付右御金之儀 ハ築地賃付 方ョリ貮千兩 ハ納申見宜被

取計事

本文被 下之儀 ハ六十匁替之積ヲ以可 被 取 計 事

被下月限ノ儀手組出來業ニ取計差支無之樣相成候ハ、日限相定諸向へ達之儀御用人へ可被申合

候 尤 政 府 ~ 王 其段 口 被 申 出 事

右 御 勘 定 奉 行 ~ 申 聞

十二 月十 日 水 野 土 佐 守 依 願 新 宮興 力 知 之內 御 下 被

水

野

士

佐

守

計事 新宮 樣致度旨 術 宅 此 古 與力 料 大 時 -興 達 助 = 勝 3 弟 11 願 1 自 之趣 內往 志賀之助 イ IV 分抱 1 ツ 樂 無余 古 V 何 Æ \_ Ħ 稽 儀 1) 嶋 取 V 追 共 古 田 計 相 荷 料 聞 藤 々 久 故障 モ 被 太 候 IV 盾 下 郎 = ~ 有名 臣 付 弟 シ 1 1 千六百石御 品 鎗 其 士 1 內 = 武 テ 分 郎 江 藝者 \_\_ 戶 知 1 \_\_\_\_ 御 シ 行上リ高千六百石此度海 テ 人 家 F ナ 大 中 ---ケ w 夫 故 被 シ --1 共 テ テ 成 選拔 其 倍 下 雄 候與 II. 募 次 -7 郎 ---力人數 列 受 應 1 鎗 ス 1 シ 循 汉 w = 召抱 志 防 1 中 IV 質之 人皆潔 加 ١٠ 1 71 1111 坂 1 知 助 H 儀 = 小 行 源 P 1 自分 劔 .则 Tit -1-八 大 Ti 循 郎 11 當 石 鈗 弟 A = テ 時 数 雄 20 頗 無 郎 次 11 相 足 郎 增 被 IV 1 世 馬 稽 俠 収

評 モ T 1) 3 ナ 1)

御 家 老 3 1) 達

十二

月

+

H

江

百

御

家

中

具

足

所

持

之者

~

褒

詞

7

賜

フ

215 别 候 紙 别 紙 1 井 面 H 欠 修 .貝. 理 足 所持 初 百 致 Fi 人 =/ 候段新 々武備 『耳心掛』 候故 P ----段ノ 儀 -思 74 候 此旨 III 111 聞 1 1

卻

三九

右意 通

心 别 掛 紙 其 1 内 面 H K 來 .具. 致 足 3/ 所 候樣 持 THE 之 वि 致 由 候 右 付 > 小 テ 祿 27 右 1 [11] 别 紙 1 AIE. 1 面 據 儀 17 ~ \_ 萬 候 得 之節 共 四 拾 1 御 石 貸 以 具. 上 足 1 出 面 候 欠 学 1 此 候 間 E 此 猶 段 夫 險 厚 K

別紙 荒井 鉦 太郎 初 貮 百 五 拾六人

心

得

申

聞

置

候樣

御

事

候

出 武 走 111 旨 家 ス = テ 被 IV = 多 3/ 達 調 世 テ ク 查 間 武 1 其: 具. 1 般 E 嗜 嗒 本 ナ 無 1 之 文 有 ク 當 1 1 サ 夏 不 如 7 ·覺悟 亞 ク ナ 沙 1) 米 汰 利 3/ 1 至 加 御 -及 船 家 b 渡 1 = 1 テ 兆 雖 V 3/ モ 以 Æ 種 來. 數 ナ 俄 H 1) X 獎 然 年之太平 劚 狼 狽 T IJ 爭 テ 士 テ 具 具 風 遊惰 足陣 足 所 持 羽 安 織 流 1 者 銷 \_\_\_ 流 帷 ハ オ 子 V 具 F 新 足 調 3 櫃 毛 -小 汲 >> 名 TIJ K 奔 1

同 月 + Fr. 日 賄 町 人等 御 家 中 ~ 對 3/ 金融 不 ·差支樣 相 達 ス 於若 山

勘 定 东 行 町 奉 行

御

樣 幷 戾不 幷差 當 可 差 計 致 入借 申 入 海 借等手 夫 防 候 等實 々當 間 等 危踏 \_\_\_ 儀 1 7 付 所 引 取 7 御 以 計 務 都 家 手 中 候 = テ 樣 廣 取 金 武 得 = 計 銀 備 致 セ 不 車 有 融 मि 3/ 用 融 之儀 通 1 通 差 折 支 不 抦 事 = ·差支樣 付 候 = 候 右 趣 等 處 相 諸借 年 聞 山 致 賦等 候當 候 財 夏浮 御 無 1 家 取 利 中 置 計 足 3 步 年 賦等 1) 無之 增 御 E 賄町 候 発 = 條 被 毛 致安 人 मि 共 仰 相 心 H 成 ~ 對 鉛 右 哉 =/ K 步 1 不 時 增 町 實之儀 節 米 人 諸 共 7 押 危 相 無之 辨 踏 賄 割 賄

右 御 用 A ~ Æ 申 聞 御 家 中 1 面 17 賄 町 人 共 -不 實 1 儀 無之樣 间 K ^ 相 達 サ ス

1

申

聞

同

水野土佐守

敷 新 1 防 宫 彼 **鄭**難 領 分 仰 去夏以 行 出 屆 候 深 處 ふべ ク 新 旱魃 宮領 心 痛當 A. 方 惑 出 海 水等 = 付 岸 何 = 抬 卒先 里 テ 收 程 年 納 E 有之深 夥 ノ上 敷相 5 地 Jil 减 越 高 里 御 中 域 嶋 下 船 海 ケ 被下 防 條 E = 有之付 付 候 > テ 1 右 テ 7 公 1 當 以家 邊 胩 3 來 y 1 家來 召抱防禦被 加 岸防 IIII -テ

度 被 木 文上ケ 願 候 趣 知 無 御 余儀 F ケ 相 1 聞 分文久三亥四 候 -付 行 上 ケ 地 月 水野 高 1. 大 千石 炊 余 頭 御 内 存 下 ケ = 依 被 y 成 差 下之 上

安藤飛騨

1

IV

度旨 芝御 今度 彼 屋 異 願 或 敷 候 船 御 趣 占 條 AME. 3 余 防 = 禦難 付 儀 テ 相 間 行 1 候 屆 深心 公邊 二小 右 痛 3 當認 E 1) ケ 海 知高 岸防 二付 何卒追 **禦等嚴** Tr. 千石余 K 敷 御 ノ上 被 下 仰 ケ 5 被 出 地 成 御 候 下之 F 處 ケ彼 田 邊領 下 候 浦 >> 組等防 右 7 禦人 以備 數 J. 相 配 整 并

一十二月廿五日初テ諸藝術等御秘事之禁ヲ被解

斯々 按三元 及 等御附授金創藥法 田 頑 類勝テ 井ノ 固 安政 ノミニテ 瀬懸ケ 和假武 御 數 秘 事 गा 华 カタシ 作 封建制榜 7 リルト 終 大手 渉ルト 二至ルマ 是皆御 時機二 相誇リテ自負自尊敢 御 城 极内等切 雖毛 制 テモ 後 池 度 事實通鑑 v \_\_ 何程 御 至 所 = 秘事 ラサルナク即手勝野之常上リ早込佐々水ノ虎ノ子御筒名井 々 1) 12 ノ明法重器 龍雕 ノ便チ取り 防 ng. 禦 テ他 ~ ノ軍秘御身間 一於テハ サ不願 子相 リ左 毛無用 國防 二集錄 傳 ノ躰ナリ是其當時 長物 タト メ之術 ノ儀深 ~高足之門弟下雖モ容易二傅授并不許面々我家コ 及 ル り御 ハ東ラ勝野五兵衛へ御 ノ膜 配處元帥 7 ル ニアツテ チ以 ノ御 圖 八間 然此 軍法 ヨリ可然事 禁 內諭其他武術師範 ハ字佐美流御役々ハ ナ 解 力 ノ総キ舟名取 V 1 骓 次 リト E 日進 家傳 云之二 橋爪流 開 ノ金創郷渡邊 明 y ノ秘 がが 關 ノ世ニ 法へ尚 御 IV 12 定メ 4: 1) 训 御 1 山山

獨禮小普請鐵炮 勝 野 Fi. 兵 衛

मि

其方流儀 炮術 早込 1 儀 1 南龍院樣御 趣意 王 被 為 在 候 ~ 共向 後江 戶 表 御 家中 ^ 毛 傳 授

被 仰 出之

制 當 禁 時 ノ品依 御 幼 年 時 勢追 = رر 候 K 御 ~ 共 改 異 正 國 1 被 船 防 仰 禦 出 = 付テ E 有 之事 27 深 = 丰 付 右 御 之趣 趣意 得 毛 被 F 相 爲 在 心 得 公邊 III 申 候 = テ 勿 論 毛 他 御家 藩 1 祖 向 御

是迄 1 通 傳 授致問 敷事

嘉永七 寅 年二 月 无 H

御秘 所 御 銕炮 御 臺 場 ~ 配當、 1 品且打形 傳授并見習被 仰 付 候 事

異國 仰 右 付 1 畢: 船 候 防禦 竟 御 銕 斯 炮 = IV 御 付此度海岸 1 御秘 時 節 所御 御 用 立 銕 ^ 御 炮 可 臺場 申 h 唱 汉 築立 3 御 御 南 手 有來 所 厚 龍院樣 ク = 御貯 y >> 候 御 1 大炮等 趣意 1 共海 御 事 モ 防 被 配 = 村 y = 爲 付テ 置 ケ 在 樣 候 深 處 77 1 ク 右 折 御 时 御銕炮 抦 秘 鄉 御 件 3/ 用立 = 右 衛 毛 相 御 門 不 成 用立 申 有 ~ 候 打 度 候 形 1 ラ 得共 1. 被 及

評議 御捨 候 1) 處 æ 右 同 ノ品 樣 道 = 付 理 テ -付御 1 御書物 趣意 方 有 之御 頭 取 秘 3 y E 內存 申 出 候 = 付 旁右 御 銕炮荒 濱 并 外濱 御 是 場

之趣 申 上 1 儀 IL 戶 ~ 申 遭 候

配

IJ

當

尤御

秘事

1

廉

1

居置

平

日

御

臺

場

~ 顯

=

差置

不

申

臨

時

=

右

兩

所

=

テ

御

用立

候

積

及

取

計

右

1

右 御 銕 炮 打 形 1 伴 右 衛 門 計 = 被 仰付 有之候 共業 -於 テハ 勝野五 兵衛 御秘所御鎮炮御預同人獨體小普請鎮炮指南同人

廣 談 丑 立 惣領 出 ク 打 藏 稽古為致度旨 甚之進 候 形致 ~ 此 E 度御 打 シ 候儀難出 形見習 之御鎮炮御用見 臺場 及評議其段江 セ 配 來 申度旨御書 リ當候 見御領 候聞 右 F 付 兩 テ 戶 物 人 王 手 ~ 方 ~ > 打 傳 循更打: 及 頭 候事 相 取 形傳授被 談候處 申談候 二付打形心得居候得共兩人共御鎮炮 人 相 同 右 增 意 仰 打 3 7形件右 付 不 ノ旨・ 候樣 申 候 申 参候 衛門 华 1 テ 右 衛門內 ,, -人二 付 差支候事 彼 テ 存 是 申 申 >> 難 見 出 -仆 行 且 居 ノ名目 旁中 伴 屆 候 事 折 右 見 抦 衛門惣領 = = 付 候 件 小 E 以 1 通 伺 來

濟 1 積 = テ 此 表 切 左ノ通 及取計 右之趣 申 上之儀 江 戶 ~ 申遺 候

野五兵衛

朋务

同人惣領 同 甚 之 進

海岸 防禦 1 儀 \_ 付 旭 鄉伴 右 衛門 內存達 ノ品モ有之付御秘所御 銕炮 打 形其方 共 傳授被 仰

付候條相傳受可申候

伴右衛門惣領 西郷 丑

藏

父件 右衛門 被 仰付有之候御秘所 御 銕炮 ノ儀件右 衛門ニ差添打形 見習可 申 候

西鄉伴右衛門

海岸 防禦 1 儀 = 付其 方 內 存達 ノ品 毛 有之付御秘所御銕炮打形勝野五兵衛幷同人物領 间 此之

進へ傳授被 仰付候條可致相傳トノ御事候

同

人

御秘所御銕炮 ノ儀 其方ニ差添惣領丑藏 へ打形見習せ 候樣 トノ 御 事

右之通今日丹波守申通 相濟堅メノ 儀同 日詰所ニ ラ致サ セ 候事

嘉永七寅年五月十五日

出之

御用勤御年譜筋御取棄勤中奥詰寄合持格御書物方 宇 件 美 郎

兵

衛

其方家 傳 1 軍 學 >> 南 龍 院樣 御 趣 意 モ 被 為 在 候 共 向後 相 學 度 内 存 1 向 ~ >> 傳 授 可 ,致旨被 仰

依 當時 成事 時 勢追 御 幼 年 々 御 = 改革 ハ 候得共異船防禦 1 被 仰 出 モ有之事 = 付 テ = 21 付右等ノ 深 + 御 趣意 趣篤 モ 被為在 F 相 心 得可申候他向 公邊ニテモ 御家祖 ~ 1 勿論 御 傳授 制 禁 不相 1

口口口

嘉永七寅年十 月廿三日

下ケ

紙本文ノ通ニ付傳授イタシ

候節

ハ前以

應

可

何出事

御書物方對銕炮肝煎御徒頭格中奧詰

西 鄉

伴 右

衛

門

秘 所御 銕 炮 1 儀 1 南龍院樣御 趣意 Æ 被爲在候 へ共向 後相學 度內存 ノ向 傳授 可致旨被

仰 出 之

御

但 書 下 ケ 紙 h E 前 同 斷 勝野五兵衛ト 七申合 ノ上相傳可致トアリ

右同日

銕炮御銕炮預 勝 野 五 兵 衛

其方 ~ 御 預 1 御秘所御銕炮 1 儀 27 **南龍院樣御趣意** モ被為在候 共向後相學度內存 ノ向 1 傳

## 授可致旨被 仰出之

但 汉 書 =/ 不 K 容易 5 紙 時 1 勢 毛 前 -付 同 斷 テ 1 = 篤 テ 先 1 達 相 山 テ 得 亦 細 114 總 申 聞 作 右 候 通 衛 門 有 1. 之殊 E 申 合 = 此 相 度 华 III 致 御 城 h 7 1 近 1) 海 ~ ·E 罪 415 渡 死

安政二卯年十月五日

傳授 諸藥 秘事 不 獨 A. 致事 秘事 并 軍 EL. 候 F 唱 右 1 趣 候 1 筋 加 御 秘事 何 --テ 体 毛 1 ---無 协 被 差 循 成 習 别 -筋 テ H 統 ·E 流 秘 廣 3 儀 置 K 7 傅 候 大 授 テ = テ 牧 1 當今 自 1 御 己 用 1 = 立 胩 势 子 候 御 相 モ 用 傳 1 多 又 = 難 人 1 秘事 數 相 立 = 相 THE. 抔 论 成 1 1/1 唱 候 樣 ---候 小 筋 川人 立 间 111 後 11 御

旨被 仰出之

當 口山 E 有之候 依 時 時 勢追 御 幼 1 • 车 々 御 御 \_\_ 改革 彩 1 ノ上 候 被 得 址 蛇度 異 仰 回 H 船 防 被 王 有之事 製 仰 \_\_ 付 付 儀 -テ 付 毛 >> 可 右 深 等 有之候尤他 丰 御 1 趣 瓶 得 意 p 毛 向 被 相 為 心 ~ 得 在 27 勿 III 渝 公邊 申 傳授 候 若 -テ 及違 不 相 FE 背 成 御 家祖 TE 彼 是中 御 立. 制 候者

右諸藝軍學師範ノ面々へ中間候

十二月二十 儿 日 水 后 前 E 3 納 言 樣 御 終 身 米 17. 千 候 御 拜 領

是月仁 井 H 源 郎 有 H W 熊 勢 海 防 議 7 是 乙

助電 源 郎 1 ハ海士御代官ニシテ故漠 毛 紀勢御領分海岸巡見 画 被 跡ナリ漢 仰付十 學二通 一月六日出立十二月 ス御國海 防 ノ儀チ 八日 水年 歸着 御 九月十八日 領 分 海防 延議 儀 巨 ノ處御書物方字佐美三 細 建議 ス其書別 郎 顶 術 111 [1] ナレ

安政二年乙卯七月廿 Fi. H \_ 毛 御 44 = 3 IJ 海 防 雜 策 篇 7 建 Á セ 1)

申

候

尤

抬

艘

1

何

方

=

漂

E

居

候

哉

難

相

分

內

壹

艘

ハ

朝

音

崎

乘

越

小柴

村

神

合

=

船

掛 致

3

居

候

段大

津陣

十七

日諸大名

命

3/

テ

各所

= 警備

ス

御

家

被

仰

出

面

左之如

3

嘉 永七 年甲

寅

正月八 日 魯 时 亚 船應接濟 = テ長 崎 7 退 去 ス

IE. 月十 日 松阪 領 下之莊村 雄 助 母 ソ 3 及 A 歲 候 = 付 其身 生意 人扶 持 ヲ 賜 フ

此 他 伊 賀已下 同 心 御 173 間 等 1 モ 1 八拾歳御賞被下之分數多ア IJ

同 月 + 四 日 亞 米 利 加 船 浦 賀港 渡 來

昨 -四 日 亚 米 利 加 船 + 艘渡 來 內 四 艘 者 蒸滊 船 = 有之候 段 浦 賀 本 行 3 y 達有 之候 = 付 物 人數 繰出

屋詰家來 1 者 3 1) 申 越 候 = 付 御 月番 松平 和 泉守 殿 御 屆 申 L. 候 = 付此 段 御 屆 申 Ŀ 候 以 F.

正 月十 Fi. B

松 平 誠 丸

右 = 付 町 奉 行井戶 對 馬 等下 田 本 行 伊 澤美作守 林 大學頭 御 目 付鵜殿民部少 輔儒者 松 崎 滿 太郎 = 命

3/ 浦 賀 = 趣 米使 = 應接 セ シ 2

十六 日諸 大名 = 命 シ テ 沿岸及内外郭門ヲ守 衛 セ シ 4 此 日米艦進 ンテ 本牧 = 入ル 浦賀奉行伊澤美

作守 之ヲ浦賀 = 引 戾 サ 1 h ス 米 使 肯 カ ス

州 殿家老 衆

異國 船近海渡 來 ノ節其様子 -

寄御

人數等先御屋

敷内

~

御

用

意

ग

被

成置

候

九 版

公

四六

此

外

布

分枚擧

ス

~

71

ラ

ズ

畧

ス 且

此

件

=

係

IV

分

1

日

支ヲ

操

E

集錄

ス

當 時 御 幼 年 1 事 = 付 御 登 城 -不 及 候 共 水 戶 殿 発 城 被 爲在 候 1 • 家 -12 衆 1 内 人御 城 御 差

出 वि 被 成 候

+ 九 日 布 分

里 = テ 或 船 モ 渡來 同 樣 板 1 節 木 7 萬 以 テ場 異 變 末 = 7 モ 可及 ラ打繼候樣可致候 《樣子 二候 >1 於火消 右ヲ 承 リ候 御 早 敷 ار ۱ 早 非常 板 木 打候 1 場合 間 萬石 1. 相 心得火 以 1: 槽 有之向 ノ元等

取 締 致置 計 場 = 可 罷 出 候

此 日 米 艦 内 海 -進 入 引 戾 ス 事 7 得 ス

+ 日 布 令

里 船 渡來 -付 海岸屋數有之面 々 1 武器等相廻 3/ 置萬 非常 1 節混雜無之樣可致 候尤成丈不事

立 樣穩 便 = 取 計 口 被 申 候

二十 七日 米 艦 進 テ 神 奈川 = 入 y 應 接 セ ン h ス 林 井 戶 等 神 奈 川 = 退 + 横 濱 7 定 X テ 應 接 1 地 ŀ

ナ ス

干 八 日 米 船 V ス 々 々 進 テ 江 戶 近 海 = 入 w

於御 家 1 # 八 日 3 y 築地 邸 ~ 御 固 3 御 人 數 御 繰 出 シ 芝越 中 嶋 1 兩 邸 者 左 京 大 夫 樣 御 1 败 安

難 水 网 丰 大 如 夫 ク ナ 1 人 V 数 1 差 毛 當 出 時 信 畫 1 形 モ 亦 勢 其 夕 內 w 外 = 或 加 之何 1 V IJ 汉 今 IV 7 3 F 1) 考 知 フ w E V 1 1 7 迁 湘 ク 雷 極 = IV 夷 1 狄 談 金 again. Nga milip 獸 テ Tif 視 11 3/ テ 罪 A 思

1

:E

E

裁如 書其 アル 足曲 竹東ヲ仕付ケ大炮 メシク ヘキ 斯 比ノ筆記ヲ發見シタレハ左 ラズ四 今ヤー 环唱 フル 時 遲シト待設 バイニ = 取 リテー ハ却テ日 ハフノミ船コソ達者ナレ ノ師 家某 ケタ 驚セリ越中嶋ハ其實水家ノ私邸也 本魂武勇ノ ルナリ御家御人數 ハ 和流百目 ニ揭ク舊時ノ狀態想 士卜 ノ裸筒ヲ土俵 誇稱シ F. 陸セ 1 イ ク 橋 八日 ヒ見ルヘシ只水野三万石ノ大夫ニシテ体 バク共今其筆記存セ 築テニニケ 爪流軍學 本刀ヲ以テ大根ヲ 1 所一 師 某 打並 1 數步之庭中 初 ズ澁谷且ッ安永 ~年天股引陣笠イ ル如 ク何 ~ 数ケ所 ブ造作 ノ固 カ P

左京大夫樣御人數

| 一六匁      | 一和百流目 | 一意貫目玉筒 | 一足輕  | 一士分  | 飛驒守人數幷筒數 | 一先手同心 | 一士分 六匁玉筒打 | 一同心    | 一士分  | ナラナラ村役ノ製 |
|----------|-------|--------|------|------|----------|-------|-----------|--------|------|----------|
| <b>六</b> | 贰     | 壹      | 六十人  | 二十六人 |          | 二十六人  | 拾八人       | 七拾四人   | 七拾六人 |          |
| <b>延</b> | 挺     | 挺      |      | 八    |          | 八     |           | 八      | 八    |          |
| 一四匁三分    | 一拾匁   | 一六百目   | 一下々  | 一以下役 |          |       | 一同射手      | 一大炮壹貫目 | 一以下役 |          |
| 五十挺      |       | 壹      | 七拾八人 | 拾人   |          |       | 七人        | 掛リ三十六人 | 二十六人 |          |
|          |       |        |      |      |          |       |           |        |      |          |

# 土佐守人敷幷筒敷

| 規定書 | 越中嶋土州固メ高札ノ寫 | 右越中嶋御屋敷 | 一下々  | 一士分四四 | 左兵衛督殿人敷 於越中島邸   | 一四匁二卜筒十 | 一四匁 | 一拾匁 | 一百五十目 野戰 三 | т.   | 一三貫目之物域一连四 |         | 一寫幷中間共 | 一士分     |
|-----|-------------|---------|------|-------|-----------------|---------|-----|-----|------------|------|------------|---------|--------|---------|
|     |             |         |      |       | 邸る出             |         | +   |     |            | 37.  |            |         | 百      | 六十二人    |
|     |             |         | 人    | 人     | 張ハシ御            | 挺       | 挺   | 挺   | 挺          | 挺    | 挺          | 挺       | 人      | 人       |
|     |             |         | 一叉者  | 一以下役  | 連枝二準スルチ以テ其人數御家ニ | 一四匁工    | 一八匁 | 一六匁 | 一百目        | 一三百日 | 一壹貫目       | 一六貫目    | 一外二叉者  | 一足輕     |
|     |             |         | 五.   | +     | 家二合             | 玉短筒     | Ŀ   | 拾   | 同          | 1 理戰 | 2          | 1 忽微煩 壹 | 入者 六   | <u></u> |
|     |             |         | -114 |       |                 |         |     | 三   |            | RC   |            | 31.     | +      | 六十七     |
|     |             |         | 人    | 一人    |                 | 挻       | 挺   | 挺   | 挺          | 挻    | 挺          | 挺       | 人      | 七人      |
|     |             |         |      |       |                 |         |     |     |            |      |            |         |        |         |

陣 中 進 迎之儀 大 皷 7 打 候 1 • 進 11 鐘 7 打 候 ハ • 止 w 貝 7 昳 候 1 退 + मि 申 事

銕炮 打方進退 之儀 若 炮 術 方 1 心 得 = 可 有之候 申 談 行 屆 ीम 申 候 事

異船 打 拂 儀 > 此 方 3 IJ नि 及. 差圖 候館 中 出 仕 中 ント 家 老 差圖 田 有之候尤 赤 阪 御

之上 松 平 左兵 衛督 殿 ~ E 御 談 3/ 可 申 候 事

打拂 ノ上 等 1 1 儀 扇 知 7 1 假 E ラ 分 ケ セ 先方 वि 前 申 後 候 左 3 1) 11 右 打 ^ 知 掛 ラ 候 セ F मि E 申 不 容 候 易 尤 混 事 雜 故麗 1 放 忽 其節 ノ儀 1 無 模樣 之樣 = 相 心 3 1) 得 鐘 मि 大皷 申 候 打 廟 打拂 交 セ 貝 1 決定 加

松平 計 左 兵 衛 督 殿 此 方等 E 出 張 無之內

=

候

~

ハ

赤

阪御

人數

1

內

重

役

申

談シ

候テ

前

條

通

取

口

但 赤 申 事 阪 御 人 数 松平 左 兵 衛督 殿 1 数之儀 1 夫 々 重 役 3 1) 申 達 3 वि 有 之 候 1

右等 1 條 々下 K = 不 迄 釈 テ 為 心 得置 间 申 候

月 B

水 野 士: 佐 守

一月八 日公儀 御

亞墨 歂 聊 H 油 之儀外見 7 利 聞 斷 加 + 1 候 有 船 之間 渡來 儀 無 111 之 敷 = = 付 b 拘 候 1) 處 心 1 得 夜 難 此 中 方之儀 Hi 節 數 其 王 海 節 舟门 岸 近 去 海 7 同 ~ 提 奮 + 灯等數多付置 簽 碇 泊 月 イ 中 13 致 重 3 3 候 候 丰 儀 = 候向 付 Ŀ テ 意之 申 芝 毛 ハ 有之趣相 此 趣 モ 無之事 上 被 應 接 仰 開 出 = 模樣 左 有之 候 候 共 候 ラ 寄萬 異 儀 1 却 船 = 滯留 テ彼 付 彼 諸 中 回 的 y 御 1 備 兵 E

宿 手. 右 相 E 詰 驛 Ш 成 = 准 人 蕯 且 1 勝 馬 3/ 1 木 負等 遭 掋 外 隓 見 方 弊 實 屯 1 1 毛 虚 儀 致 地 不 飾 13 1 3/ 1 接 口 四山 儀 ハ 戰 \_\_\_ 成 H -專 付 切 丈 成 勘 丈 相 占 辨 止 外 A = 心 數 士 イ 3 懸 六 巫 久 1) 出 候 不 1 3/ 樣 銳 相 見 3/ 候 樣 精 氣 减 7 候 K 血 -養 厚 樣 相 大 नि 候 番 [1] 心 致 申 得 テ 小 付 取 候 屋 行 等之要 鎮 候 尤 列 IJ 鋊 7 居 IE K 屋 大 3 所 小 敷 書 1 之筒 格 仪 ~ 王 店 别 配 勢 江 大 用 海 外 1) 方之儀 意 岸 11 要害 1 7 見 1% =/ 廻 1 1 習 511 1: 111 論 候 HI 地 分 見 劔 H. 1 7 枪 亦

但 候 7 節 以 大 艦 右 = 至 7 1 始 1) 通 候 諸 被 得 般 仰 1 1 沙 御 出 船 備 候 事 向 7 以 = 相 付 整 前 速 候 面 之 Ŀ K 將 必 1 負 猶 死 改 = 1 覺悟 及 テ 候 被 俵 7 盡 仰 モ III 出 3 有 實 1 品品 之候 用 王 1 有 工 之 夫 儀 百 致 = 候 候 尤 共 嫡 方 彼 今 3 差 1) [11] 兵 淵 候 7 場 開 合

右 之通 IJ 萬 石 以 上 以 下 不 洩樣 早 々 H 被 相 觸 候

### 二月

二月十

目

林

大

學

頭

等

米

使

1

橫

濱

---

應

接

3

漂民

撫

恤

石

炭

給

與

1

4

7

許

ス

横 組 濱之麥畑 Mi 黑川 清 1 中 兵 衛 = 假 長 临台 小 屋 通 辨 7 森 作 山榮之 IJ 應 接 助 ス 井 堀 辰 戶 之助等 料 馬 守 參 伊 澤美 列 ス 大 作守 題 鵜 MI 發 殿 造、 民 部 = テ 小 輔 点 田 松 家之階 临 滿 太 郎 小 1 ]1] Ш 小 不 筌 15

ヲ從へ行き實况ヲ圖取ラシム

十三 -+ Ti. 儿 H H H 林等 米 以 船 後 米 再 3 艦 E 1) 米 端 火 使 輪 舟 7 1 船 應 小 放 接 樣 テ 長 連 及 崎 E H 7 江 以 具 百 海 兵 テ 石炭 器 諸 區 所 7 籍 7 給 測 等 量 7 3/ 漂 獻 ス 我 民 3 7 兵 又 撫 老 手 恤 中 7 以 拱 ス IV 1 3/ 1 テ 見 地 物 物 1 7 ナ 쪮 ス 3/ w w 洪 115 1 若 他 = ハ Fi. 年 1 後

7

待

テ之ヲ開 ブョ ン F ス 米 使 强 テ 別 = 港ヲ 開 カョ ン 事 7 請

フ

廿六日林等又應 此 日 米艦 隻發 接米 3 テ 使 本 1 請 國 = = 歸 從 w テ 其事 下 田 箱 成 JV 舘 7 港 告 ヲ N 開 下云 ク叉米 大統 領 二進物 アリ米 使ヲ饗 3 米ヲ 贈

W

廿七 日 布 令

クニ下港田

ヲ箱

開館

T X ŋ カ 船 彌 平 隱 1 趣 = 候 間 海岸通 屋敷 K 相 固 候 面 々最 早不 及其儀 候尤 時 宜 = 寄 ŋ 猶 又 相 固

候 心 得 可 罷

三月三日林井戶 等米 使 h 條約 7 定 4 定約凡十二 條林井戶 伊澤鵜 殿 70 人連 ス

十三日亞艦內海 退 帆 ス 此 件 向 K 御 觸 有之

十八 目 サ 水戶老公防務 丰 墨艦 浦 賀 灣 =, 參 三入 ス IJ w シ 7 3 辭 IJ シ 是二至テ殆ント六十 テ 出 ズ 四 月 晦 日 -日 至 府 リ遂 城 及諸家ノ費ス所幾千萬 = 其請ヲ許ス是今度 金 ノ應 ナ 接 w 條 7 知 ラ ズ

世 H 意 米 ---艦 非 ルヲ 江 戶 以 海 7 テ 去 也

テ

下

田

=

入

N

上下

始

X

テ

恬

然重

圍

7

出

w

75\*

如

シ

是

3

IJ

下

田

7

以

テ

一変市

地

四 月 九 H 公儀 御 觸

定

開 港

布

達

此度 余儀 7 相 平 開 渡 來 穩 候 儀 1 1 御 亚 ·E 處置 難 墨 言 利 候 加 = 被 船 = 成置 付 內 海 夫 退 彼 K 方志願 帆 御 致シ 固 被 候然 1 內漂 仰 處 出 右滯 民無恤 候 得 共 舶 并航 船 中彼是自儘之所業等有之候 軍 海 來 御 住 備 ノ砌薪 向 モ イ 水食料 7 艾 御 整 石炭等船 3 = y 不 意 相 外 中 成 折 兵端 抦 AIL.

候通 品品 = 付 々被下度トノ 質素節 豆州下田 儉ヲ相守 凑松前 儀 御 此 開 1 上水陸 箱館 屆 相 成 = ヲ 候 1 軍 處場 イ 事 テ 被 所 際相勵若非常 御 1 取 候 極 槓 一無之候 = 候當 分不 ノ儀 得 1 容易御 何 王 有之候 國 之浦 時 節 73 21 汉 • ---速 小 -兼 JE -本邦 胖 テ 被 手 ノ御武威 = 渡 仰 出 兆 小 E 相立 有之 双 締

候樣可被心掛候

右之通早々可被相觸候

四月

和歌邊 三浦長門守 久野丹波守正月廿五日於若山異國船波來之節海岸防禦持場被 仰付

荒濱邊 加 日 方邊 太邊 菊之問詰 加 图 水野 納平 野 平 次右 大夫 衛

松江邊

大崎邊

月田

仓

左衛門

金森孫右衛門

**鹽津邊** 佐野伊左

衛門

日被 仰付

門

右兩人ハ閏七月廿五日被 仰付

翌安政二卯年九月十日二至リ左之通變更被 仰付

異國船渡來等之節八御用向モ多端二有之其上御城御固

重相守御門近邊御警衛可仕旨

ヌ

御

手

廣

ニ付右

御

警

衛

1

被

成

御免是迄御預之御

門

K

嚴

罕里

- 門-

波

宇

二浦長門

守

加納平次右衛門

Tř.

異國 船 渡 來 1 節 御 用 向 之 御 都 合 見 計 繰 廻 3/ 海 岸 打 廻 1)

御警衛向 之儀持場 主 ^ 心 7 添 ~ 百 申旨

京橋 御 門 被 成 御 預 候 申 合 嚴 重 = 相守 異 域 船渡來等之節

21 御 門 近邊 御 警衛 山 仕

廣 瀬 御 門 御 預之儀 被 成 御 発

異國 船渡 來之節 和 歌 邊御警衛 被 仰 付 候間 申合防禦可

異國 船 渡 來之節 增 津邊 御 衛

同 斷 日 方邊御 警 衛

二月廿二 日 江 戶 築 地 御 屋 敷 F 堀 田 備 中 守八丁堀中屋 敷ト 相 對替 御 願 相濟

初江 築 地 戶 御 御 屋 家 敷 11/3 1 從 御 扶 來 持 御 渡シ 藏 屋 方等管 敷 h 唱 理 ~ 紀勢廻米蓄藏之倉庫 ス 本 記 = 3 リ以 來芝御 有之御 屋 敷 藏 ~ 奉行 引 移 3 初 御 御 藏 藏 本 手 代等 行初 モ 相 芝御 詰 御 膳米

行 F 唱 替 成 17 1)

江 万 御家中夏季水泳稽古是迄築地 御屋敷 = テ 修業 1 處是亦芝御屋 虚敷下ニ 成替 N 〇八丁堀

御屋

渡 村 渡 加 人 納 浦 上 野 邊 邊 平 與 長 丹 次 右 主 主 波 門 兵 衛 水 門 守 衛 守 水

五

24

村 上 與 兵 衛

水 丹 後 守

水 朝 此 野 多 舍 H

達 高 源 左 左 衛 開 近

山

伊

月 11-H 御 見 以 1 之向 跡 E 之品 被 仰 出 御 家 老 3

敷

11

御

仕:

人

方

特

---

相

成

候

11

同 是迄 御 E 見 以 F 间 跡 目 11 不 被 仰 小 候 愿 向 後 格 別之 御 仁 1) 恶 達 7 以 跡 目 Will. TIL

7

被

仰

付

候

H

此

段 御 E 見 以 下 1 面 々 ~ 由 聞 1 儀 宜 被 取 計 事

月 # 八 H 年 號 安 政 1 改 元

---月 [19 日 於 御 巫 之 間 御 丰 習 初 被 遊

同 月 + 日 魯 艦 亦 長 崎 ---入 w

四 几 月 月 六 --B Ti. H 禁裏 米 艦 炎 间剧 上 舘 天午 港 皇中 加刻 人 茂御 社築 w 一地 Ti. 行內 月 幸ョ + アリ リ失 火 日 此 T 時御 水所 H 源向 = 烈悉公グ 還 琵燒 w 琶失 ナス 内 献 時 事 惟 慨 表 チ 上 ラ IV औ. 安 政 1/4 红 -月 條 HE ス

Ti. 月 11-H 林 一人 學 UI 井 后 紫 馬 守 华 K 田 ---於 テ 米 或 1. 條 約 附 錄 7 定 2 凡 -+-\_\_\_\_\_ 條 林 井 后 伊 澤 松 临 派 都

筑竹 内 等 1 逋 署 ス

六月 + 日 米 艦 悉 ク 退 去 ス

Ti. 月 -11-四 B 御 家 中 # 祿 被 仰 出 於 江戶 11 11-H 御 家 老 席 達

13

世

沂 册 來 禄 罪 -域 百 船 被 渡 成 來 1 候 = 間 小 武 御 備 家 中 相 整 1 面 候 樣 々 家 11] 督 心 掛 跡 候 尤 1 舊 節 家 减 旅 1 筋 被 追 仰 K 减 标 減 候 御 ---定 相 成 ---候 候 得 處 被 共 [11] 思 後 11 格 時 5:11 1 木 高 御 -3

仁 惠 7 以 右 1 通 被 柳 1-候 ----华 御 趣 意 1 瓶 難 有 来 恭 承 湖 忠 勤 7 勵 3 111 11 1. 1 組 11: Wi

件 之通 候 得 洪 平 H 不 行 狀 义 1 文 武 1 心 掛 等 F 無 兼 テ 来 弱 = テ 御 刑 Tr 釈 候 筋 并 御 火火 師 等 永

業未熟ノ者ハ屹度御處置モ可有之候條能々心掛候樣可致車

一以下役跡御立之儀、此程被 仰出候通之事

同日左之通達ス

諸手 代弁 御 作 事 1 奉 行 同 心 御路 次之者向 後株 附 = 申 付 代番 等 為 相 濟 印 申 事 局 K 勤 人 數 1 儀 1

追

テ取極候等候事

諸 手 代等 1 內 並 高 未滿 ノ筋 代番 ノ節 1 持 切 米 1 所 = テ 代番爲相 濟 可 申 事

浦 々 口 前 所 御 仕 入 其外 臨時 役所勤人 儀 モ 本行同 樣株 附 = 申 付 人數 取 極 此 上勤

ケ

所等

相

勤

人で殖候節ハ其品可申談事

八月廿日左之通達ス 仰山

付 候 = 付 御 趣意 難 有 1 存 候筋 毛 有 之趣 候處 中 = 1 彼 是不 都 合 ノ儀

觸 シ 疑 認 致 サ セ 候 向 毛 有之哉 \_ 相 聞 甚 以 如 何 1 事 候

等 向 右 1 1 -寄 此 不 得 御 以 賞 後 11: 迚 御 モ 處置 11 毛 被 御 之筋 加 成 下 增 被 モ 御 百 有之條 内 仰 付 慮 候 -候 心 11 得違 間 . 同 正 無之樣 路 樣 世 -御 祿 वि 末 = 致事 公 相 相 成 勤 候 मि 1 勿論 申 候 岩 1 叉平 事 --有 日 之尤銘 不 勤 或 1 K 不 1 行 精 跡 勤 心

掛

申

六月五 B 御 政 事 向 1 儀 存 念 百 申 出 旨被 仰 出

守 諸 可 向 申 願 候然 筋 持 V 廻 共 IJ 此 賴 度 11 被 候 儀 仰 1 出之御 不 相 成 趣意 御 規 = 定 付御 ハー 爲筋御政道筋者勿論 統 相 心 得 居 候 儀 = 者 下 नि 有 々及難遊 之候 得 候趣等 共 以 後 申 猶 出 更 候 占 儀 ク 相

忌譚 意 月 番 = 候 1 = 間 觸 我 共旨 候 K 宅 品 ीम ~ = 相 封 テ 心 物 モ 得事 無 = テ 遠 且 慮 可 叉事 差出 口 申 抦 出 候 候岩 允此 = 寄 節 义 1) 我 頭 -支 限 大 ~ 西记 1) 直 等 候 品品 = = 申 テ = 出 遲 1 無之 無之テ 滯 致 永 =/ 世 候 ,21 差出 言路 儀 E 兼 候 7 候 開 1 品品 . 丰 K 洪 E 候 情 節 々 7 1 通 THE . 其 據 3/ 段 儀 候 [II] 御 = 付 趣 1 1

出

候

逢

候

儀

モ

可

有之候

事

勘 町 來 鈋 前 御 考 勝 K -~ -有之 致シ 付 御 手 1 存 用 防 御 仮 禦御 金等 意 候 繰 冷忌諱 右 合從 7 嚴 手 口 = 付 當 申 酷 來 出 筋 下 御 = = 觸 六ケ 不 候 々 1 難 御 候 被 事 田田 儀 入 敷 仰 用 = 不 候 多之處 テ 致 付 處 樣 候 モ 存念 仕 胜 テ 者見留 法 年 1 來 1 御 = テ 暮 趣 1 無覆藏 御 方 七 御 操 御 附 改革 兼 主 合 法 封 候 -= 物 事 相 御 テ 六 故 御 成 = テ 5 御 此 取 可 國 敷左 後 締 差出 莫 用 1 辨 候 大 規 之 候 テ 3/ 矩 尤御 候策 御 27 E \_\_\_\_ 出 相 役 い有之 統難 方 TE 無之共 々中 III 滥 11 合等 間 迷惑 折 敷哉 難 扣杆 里 -山 111 テ 鋊 致 小 州 者 々厚 度 儀 テ 不 々 1 1 宜 眼 任 渡 7

右 = 小 左之 趣 寫 心 得 相 達 候 事

御! 儀 盆 27 別 筋 ---テ 厚 वि 熟考 相 成 致心附 見込 1 儀 1 品 王 有之 ハ वि 申 候 出 1 8 事 K 候 得 K 共苛 難 儀 酷 = 7 1 取 3 扱 2/2 ズ = 不 樣 相 1 成 取 樣萬 扱 = テ 心 [11] 得進 1 1 出 1 恢 儀 11 御 有 之候 儉 約 テ 筋 1

御 仁 惠 1 詮 モ 無之候 間 厚 勘 辨 वि 致 候 事

諸 御 追 役 K 慈御 所之內從 1 流 答 弊 者 仕 一無之候 來 來 無 悪弊 餘 間 儀 = 自今正 因 テ 循 不 宜 致 路 居 風 内實 習 取 E 级方銘 者 मि 有之 歎 息 々 = 無 者 付 覆藏 毛 テ 口 1 収 有 當 之哉 調 時 间 1 申 最早 勤 出 人 是迄 事 内 舊 -惡者 21 不 宜筋 -1 心 附 ナ 75 ラ

1

是迄諸局 御 省 略又 中平從來御 當分御日 見合 費弊等 = 相 ノ儀ハ乍存 成 可 然廉 モ モ 有之候 先例 = 泥ミ ハ • 無覆藏 無余儀其儘取扱來候品 可 認出 事 王 मि 有 之歟 右

當 Æ 御 時 許 於 容 公邊 = 1 相 E 異 成 間 船 敷 华 京 候 間 都 炎上 御 願 其 等 上御 1 取 扱 物 無 入 之候 多 1 砌 = 付 = 其含ヲ 付 御 拜 借 以 諸 金等 事 勘 1 勿論 考 मि 有之事 其 外 1 事 被 仰 寸. 候 テ

料 相 越 番 簡 候 宅 書 付 事 持 頭 參 支 可 西己 致 等 候 差出 頭 役 1 候テ 面 K 1 如 ~ ハ 何 時宜 哉 r = T 寄面 P フ 會 11 E 及 可 遲 致候間 滯 候 儀 前 王 以 有 之候 日 限 申 ノ 出 • 挨拶次第 直 = 鋊 K 不目立 3 1) 我 々共

回

右年寄 衆 被 仰 聞 候

六 月 五 日

六月十五

日

近

一畿諸

或

地

震

六月晦 日 口 熊野 東 栗垣 內村農友助母存生 ノ内 孝行 = 付 御 賞 シ テ 鳥目 Ti. 貫 文ヲ賜

フ

目

付

七月廿日 日 御 臺 場出 來 = 付 掛 リ諸有 司 ~ 御 褒美 金 디디 7 被

海防 7 初 御 同 掛 用 掛 IJ 之役 IJ 人 野 々十 丹 九名 波守 渡邊主 白 銀 卷物 水 御 黄 金等 金 時 被 服 下 ヲ 差等 被 下 其 T IJ 他 略 御 勘 定 奉 行 御 用 1 御 書物 方 頭 取 御

七月廿四 日 江戶御 家中 具足所持 無之者 除 金新 調閥 取 1 法 被 仰

出

具 々 足所 モ 極 持 リ有之儀 無之 面 = K 萬 付永々極 之節 1) ハ 外 御 貸 具 向 足出 貸渡候ラハ 候等 去 年 御差支 被 仰 出 = 候 通 Æ 候 相 成 へ共 可 中尤銘 右 御 具 足 K = 1 兼 E 猶節 テ 百 貸 儉相 渡 守 御 無 役

1 內

=

付 油 别 斷 紙 心 掛 1 面 候 儀 々當 = 年 27 वि 3 有之 IJ 御 候 切 米 ~ 共從來 1 內 = 勝手 テ 左 難 1 通 滥 之向 除 仓 H 取 計 小 祿 右 7 1 以 间 年 1 大 411E 具 余 足拾領 儀 行 屆 兼 ツ 候儀 . 御買 ·E Tij Ŀ 有之哉 ノ上 1

ケ渡ニ相成候ハ、可然候間宜被取計事

禄 高 = 不拘一 ヶ年金三歩ッ、除 金之事 但盆暮兩度二除置候事

一具足ハ毎春間取ニ致サセ可然事

但 IJ 候 テ モ 統 濟 切 候迄 21 下 地 1 通除 仓 イ 汉 3/ 候事

一一統追テ過金出候ハ、當人展シ可被取計事

右年限 內自分二具足調 ~ 候筋 1 其者 ノ除金丈御下ヶ可 被

但跡除金無之事

右申合宜取計旨御勘定奉行御書物頭取へ申聞候

具足所 候 節 儉 ---付 相守 持 别 無之面 無油 紙 1 面 斷 々暮 心掛 々萬 方 候 之節 趣 = 相 = 響 1 ハ キ 御貸 候得共從來 不 申樣 具 足出 當年 勝手 候筈去年 3 難澁 ツ御 切米 被 1 向 仰 且 ノ内ニテ少 出 小 禄 候 通 1 向 候 々 處方今ノ時勢 1 行屆 " • 除 兼 金 心 痛 収 計 龍 = 付 ti 在 ヲ以 鈋 候 哉 々 年 -= 一々具 相 E 猶 聞

足御買 件 1 通 E ノ上追 候 共其 ヤニ 內自 御 分 F ケ渡 --出 死 = 相 致 度筋 成等 候 勿論 間 委細 勝手 1 次第 儀 1 御 ノ筈候 書 物 間 方 其節 承 合 III -申 HI FF 出

候

1

•

狮

収

扱之品

T:

右夫々へ達之儀御用人へ申聞ル

可

有

### 別紙 7 竹內彥四 郎初貳百三十壹人姓名書也

閨七月十日 有 田郡湯淺組 栖 原村庄屋定吉父二孝行 = 付御賞シテ鳥目 Fr. 貫文ヲ賜フ

間七月十三日品 去年品 川沖 web web 新 川 御臺場 築 1 御 諸有 臺場 拜 司 見 見分 ノ儀公儀

~ 御

願相

濟 左 1

面

々今朝六ッ時芝御

屋敷 ~ 揃 夫 3 リ乘

船 二三番迄拜見 ス

加 制之列

御 勘 定奉 行

村

松

鄉

右

衛

門

渡

邊

主

水

御 用 人 與 掛 IJ

御 御 目 城 付 附

奥 御 右筆

和

田

金

進

山

田

庄

左

衛

門

熊

倉

英

藏

水 野 土 佐 守

水 安 野 藤 大 飛 炊 驒 守 頭

馬 人 梅 江. 保 場 川 澤 田 源 助 左 右 之 源 金 衛 丞 門 藏 吾

六〇

御 御作事奉行 勘定組頭

堀

内

清

郎

古

田

正

---

郎

大

筒 方

堀

場

忠

右衛

門

服

部

华

助

御作事 東練梁

ク今い

1 ミ存 セ IJ

嘉永六年癸丑八月新造御臺場之圖

公邊ニテモ 破壞僅 御秘事 二一二其形 þ ノ旨 ニテ布衣以上之御役人ニ限リ拜見許可之由ナリ御臺場ノ畧岡左 作

吉

川

源

吾

兵

衛

新

百

兵

衛

佐.

々

木

浦右衛門

森

本

岡

右

衛

門

柿

沼

友

二揭

---

**国七月廿四日水戸前中納言様御軍制改正ノ儀如左御拜命** 

之御 公儀 御軍 取捨之上 制 ノ儀 御改正有之可然上被 前々 ョリ御法式モ有之候得共當今ノ時勢古來ノ御備立ニテハ不都合 思召 候御實備 ノ處大 切り儀 二付此 度夫 K 掛 ツ被 ノ儀 仰付 モ 可有

故篤 b 御 勘考 1 上御十分御見込被 仰立 永世 1 御 規 則 御定可 被成 候樣御沙汰候

事

右二付再と御登 城御軍制改正之件ニ御參豫アリタリ

一くした「印えって記れるとり」は一定語

蘭人國王ノ命ヲ以テ電信器械ヲ

公儀

围七月三十日

一八月五日御家中衣服省畧被 仰出 寶鑑

御家中ノ面々常服被 仰出式日者繼上下着平日者袴羽織着

但 改正アリシナリ 御目見以上以下役ニテモ肩衣御免ノ向ハイツレモ平日タリ共繼上下着シ式日ハ麻上下着ノ處以來御年寄初平日 御目見以上者打裂羽織右以下九羽織三人扶持以 上紋付右以下無紋 冬木綿夏麻 是迄 ハ出殿 ノ面

一同月七日英吉利船長崎へ渡來二付御觸

此度長崎表へ英吉利 右 = ル廿日長崎ニ ハ閏七月十五日英船長崎ニ入交市ヲ乞ヒ且當時眷國ト戰フヲ以テ其軍艦ヲ我港灣ニ緊泊センコヲ告クル 於テ同所奉行水野筑後守英人ト應接條約ヲ定メ長崎函館ノ二港ヲ開ク廿九日英船去ル九月十二日ニ至テ左 船四 艘 渡來ノ處穩ニ有之候此段為心得向々へ 可被達置 タ

長崎 崎弁箱館兩港へ 渡 來 英吉利 船ヲ寄薪水食料等船中欠乏ノ品ハ相渡候積御差許相成去月廿九日彼船 船 御 國 地 ~ 船 繋ノ 儀願 出 候尤御 國法 27 堅 7 可 相守趣申立 候依之向 不 後長 殘

漕 儀 屆 勘 造 防 辨 御 h 致 = 致 廉 サ 取 入 1 計 候 用 3/ セ 1 配 得 候 御 F 1 下 1 御 共 備 1 御 仕 平 • 1 = 事 向 海 入 13 日 方 上 運 候 相 ~ 漕 毛 -成 篤 テ 就 テ --故 テ E 取 h 110 計 障 相 1 得 右 用 木 毛 無之往 品 サ 御 候 船 セ 1 1 儀 水 . 御 戰 難 出 1 々 來 船 御 御 利 1 用 領 益 1 E 患 乘 內 = 御 前 毛 = モ 無之且 都 テ 相 仕 合等 伐 成 人 方 出 候 1 シ 儀 3 1 儀 製造 = 1) 乘 御 付 仕 船 船 方 人數 件 出 之 末 入 1 自 念 御 行 御 御 無 或 然 趣 書 意 益 海 產 物 厚 物 E 御 類 乘 方 11 費 頭 相 右 悄 等 取 弊 心 御 無之樣 習熟 船 申 得 合精 此 ~ 積 致 度 厚 々 御 3/ 入 製 運 海 7

AIL. 向 右 腹 之 々 藏 趣 御 申 Æ 合 精 船 諸 春 K 事 口 行 致 御 念 書 研 究旨 可 物 取 方 計 頭 可 旨達 申 取 聞 ~ 御 モ 書 同 樣 物 方 被 達 頭 取 御 船 ^ 1 本 水 行 戰 ^ 利 1 製造 用 等 1 方 儀 乘 精 前 々 都 勘 合等 考 勘 イ 考 13 3/ 1 御 久 役 3/ 配 々 互 F

八月廿七日

御仕入頭取

御 軍 船 御 製 造 御 用 筋 行 屈 相 勤 口 申 候

翌 御 安 軍 艦 政 御 製造 卯 年 御 九 月 用 十三 御 仕 入 日 頭 小 取 浦 申 物 談 內 相 定御吟供 勸 味番 म 役格助御 申 旨 勘 同 被 年 仰 + 付 月 汉 + 1) A. 日 夏目 源 次 郎 勘大 定御 公事方 助御 E

一九月十六日若山近海~異國船渡來

卷 今朝 艫 ---渲 ツ 白 胩 成 此 矢 罪 倉 収 体 船 B 1 者 高 冲 相 見 ~ 追 渡 K 死 間 四 近 胩 ク 此 雜 淡 賀 洲 崎 炒 沖 嶋 1 冲 嶋 ~ 楓參 上之方遠見番 1) 何 V 1 所 船 h 3 1) E Fi. 不 相 里 知 程 候 冲 得 合 进 帆 テ 九 淡 ツ

右 = 付差掛 リ雑賀崎 御 代官軍學者御徒目付御小人目付相詰御固人數左之通出張

ス

大御番 頭

> 朝 比 奈 舍

御

弓 役

御 先手物頭

松

尾

角

左

衛

門大御番四十人

同心或拾人

有

馬

武

右

衛

御 御 使番助 目 付

寄合組 頭

炮 大 筒 術 方 方

大 筒 方

御 鎗 役

三浦長門守ョリモーノ手二ノ手人數差出

山 田 彌 作

小 笠 原 善 助

宅 源五左衛門 寄合四人

佐 駒 富 木 岡 根 龜 叉 太 郎 弟子三十六人

々 山 木 五 浦右衛門 大 夫弟子二人

ス 外 弟子十六人

加 太浦 ハ 水野 丹後守人數 相固

同 日 申 ノ刻注進追 々雜賀崎 ョリニ三里西沖 ニ漂居 且 又同 浦 漁夫共沖漁 = 出 候 處 日高 那 和 Ш

浦

沖合 = Æ 壹艘 相見 候段屆出 IV

異國船 何 國 ラ船 トモ 難分故役人鯨船ニラ手寄可申ト漕寄セ候へ共彼 ノ方此方へ飆廻 リ中々近寄

草四 事不叶無據其邊ニ打置候處同夜亥ノ刻比ニハ湊川口上ョリ凡三里程沖合ニ碇ヲ入候趣十七 阪天保山沖合 1 刻比加 郎 左衛門組中召連其外小普請支配 太沖 ~ 掛リ候由申來依テ同 能趣上方沖合へ愛リ夫ョリ先キハ相分リ不申旨追々注進其後十九日注進 日 八時比 小普 請 ョリ村上與兵衛大寄合橋本六郎左衛門大御 1 面 々物 頭 御目 付等大阪 へ為御加勢出 張 番 = 日日 頭 大 大

右人數 八木津川口泉尾新 田等御固 = 相 成候由且立石喜大夫モ 御用人 御書物 方 頭 取 勤 = テ 出

張 ス

此件二付左之趣御家老ョリ布達ス

九月廿九日

異國船穩之趣 趣二 御勘定奉行町奉行 相 聞 甚如 何 = 付人氣動搖不致樣相觸有之候處更角浮說ヲ申觸 1 事 ~ 申閘 一候間右等心得違ノ儀無之樣召仕ノ者末々マラ得ト可申聞事在町 シ人氣動搖為致候モノモ有之。 達 ノノ儀

十月五日

此度加 此段在 太浦 町末々へ 與與國 早々可被相達事 船 碇泊 ニ付テハ心得違見物 二罷 出 候 王 ) 15 モ • 難 計 候右 ハ 切不 相 成 候間

同

III

被

此度 様向々へ 御城 下近海へ渡來之異國船 和達事 ---昨五日退帆 イ ダシ 候尤非常ノ手當ノ 儀 1 彌厚 相 驰 111 不 H

右ハ八月晦日魯鑑箱舘ニ來リ大坂ニ入ラントスルヲ告ケ九月十七日ニ大坂海ニ入リシナリ修近諸大名兵ヲ出シテ沿海ヲ

### 同十一日

之趣ニ 此度異國 船 E 可 加 太浦 有之候間 相聞以之外之次第二 船渡來二付浮說 へ碇泊致シ候付テハ 心得違無之樣御 ラ申候者モ有之趣ニ付右等心得違無之樣此程相觸有之候處其後右異 候此後右等浮說等申 **猶又種々浮說** 家中 末 K 7 デ ヲ申觸 且 在 觸 町 3 =/ 1 者 中 候者有之候 ~ = -E 王 禁忌之品不取留儀ヲ申觸 不洩樣得 1 . 御 F 回 礼 申 L 聞 此度 小 被 候者 仰 付儀 Æ 有

此 時 荒濱邊御警衛物 主 岡 野 平 大 夫和 歌 7 詠 セ シ 事 7 1)

十月廿三日此後若異船渡來ノ のふ見しえみし 0) 船 節ハ應接 0) 影もなく浪風さえて千鳥鳴 ノ上可為來留旨左 ノ面々 なり ~ 達 ス

御 町轭 御勘定奉行 奉行御書物方頭取兼 目 付 致差圖 長 水 大 野 坂 次郎 藤 學 右 兵 衛門 彌 衛

奥 御醫師 學習館督學

應

接

मि

致

旨

儒

者

督學中談勤

仁

井

H

源

岩 机 八 本 彦 十 郎 藤 藤 藤

六 郎

此 比洋學者元ヨリナク通詞譯官モナシ從來漢人朝鮮人二接スルハ多クハ漢學者ナルヨ 幕府ニ於テモ亞艦渡來以來林大學頭關係スル如シ時ノ情躰察スヘシ IJ シテ儒者ニ此命アリシナラン既

十月二日御家中着具足並ヲ演習ス

具足所持之御目見以上以下本日六年時 控居 夫 リ廣芝へ 繰出 鳳鳴閣御茶屋前 御本殿御樂屋 脱兜平 ^ 揃 伏御家老挨拶有之引取夕七 ヒ着具 ノ上 御 庭 ~下リ H 屋 敷騎射馬

中將樣 --ハ 右御茶屋ニテ御透見御家老初御役人列 座

3

3

=

テ

時前

相

濟

御 供番 頭以上者不罷出 惣人數百九十人ナット 云

冠 人數养具唯足並二止 家ニシテ具足所持ナキハ耻辱トスル所ト雖氏太平ノ餘習正月鏡開祝ニ陳列乃至夏季風入ノ外着具等ノ事ナシ ルノミナリシ 毛 人々奇異ノ思ヒチナシ毛付甲乙ノ取沙汰等類リナリシ 然ル =

十月十五日魯艦下 大目付筒井肥前 田 港 = 入 w

守御勘定奉行川路左衛門尉下田奉行伊澤美作守御目付松本十郎兵衛古賀謹 郎

應接 ス

十月廿六日 公儀新造之大船諸有司見分ス 於江戶

去年來於深川石川 島 公儀 = ラ新造ノ大船 拜見 1 儀 御 願 相 濟 本 H 御家老御勘定奉行 御 用 人 奥御

御勘定組頭御作事奉 市五間 行幷棟梁等朝六年 六歩通り出 時 3 IJ 芝御屋敷 揃 同 所 3 IJ 乘 船能越拜見候事

大船 長サ廿三間壹尺

按二水村芥舟幕府名士小傳二阿部伊勢守正弘ノ傳尹揚テ曰り當時水藩二令 右 大船製造御免以來 初テ 之製造也御臺場 同樣御 秘事ノ由當時 シテ 仰島二 取 於テ洋式ノ軍艦ヲ造ラシム老公自カラ 沙汰 ス

チ得テ戯ルト若シ此餘地チ與 工 時人水戸ノ厄介丸ト嘲リタリ 落成進水式サナス忽チ傾斜 督シ日夜探勵 セラレ シモ 進 ヘザレバ怒テ人ニ マズ永り佃島 レバ怒テ人二觸ル、事アルモ知ベカラズ數万金決シテ惜ム二足ラズト云ハレタリトアリ式二中ラズ或人日國家多事ノ時空シク巨万ノ財チ費ス惜ムへシ正弘笑テ云諺二云獅子一 一觸ル、事ア ムヘシ正弘笑テ云諺ニ云獅子

此球

同月廿八日御下帶初被遊

一十一月四日諸國大地震

今朝 州美濃路 卯 1 大 刻 阪 比 俄 若 山 \_\_ 烈敷遺屋死人夥敷海岸 大 地 震江 戶 表 ١٠ 格 別之事 一無之御 津波有之古今稀成 殿向 御 E 屋 變事 共別 條 ノ旨追 無之處東海 々注進若山 道筋 木智街 御 飛川 非常 道 !|1

ニ延滯ス

下 21 H 3 邊大 4 是 津 波啶 3 IJ 泊 テ 我 1 魯 I. 艦 人 破 pli 洋 壞 船 ス 排造 厅 H 浦 1 方 -於 7 知 テ 修 w 事 理 7 セ 得 シ 3 R 新 y ---部沿 7 造 IV 我 I. 1 7 3 ラ T, 711 = 從

同 月 内高 友 友 友 + 内高五十石御足被下 人ケ鳴 ケ鳴 ケ嶋奉行 預御役料 H 百 御目付 石 御 初 香組 御足被下 テ ---友 三勤之 n 뗈 心 5 嶋 華川 太 行 初 役 御奏者番勤 小 誓 請 格 **小** 寄合格 高量 量上 座 仝 仝 々被 仰 付 武百石 四三 演 无 百五十石 Ħ. 三百五十石高 百五十石 百 百五十石 金二十二 兩 野 朝 酒 村 松 平 井 山 井 口 儿 Ξ 郎 內 伊 將 左 之 右 衛 記 闸 近 丞

六九

御切米拾石御足被下友ヶ嶋御香ニ勤之內

友ケ島御番 一十五石御足被下 = 勤之內高

友ケ島御香ニ 勤之內御切米

御留

守

番

拾石被下

以下本多平七マテ同斷

同

御

切

米二十五

石

大

御

番

御切

米三十石

新加香持

格御原 下請

仝

仝

同

二十石高銀三枚三人扶持御切米十五石

西

川

義

右

衛

門

色

仙

輔

獨禮

小

普請

御

切

米

十三石

之大間御

御廊下語

三十石高三人扶持御切米

同

同

斷

五獨禮之間 御廊下請

十石高銀三枚

小普請 十二石高三人扶持御切米八石 御 切米十 四

十八石高三人扶持御切米八石 石

御御書院院

香香

三御切石米

服

林

樣勤

同

百 Tr. 十石

御

切

米

14

十石

榎

本

华

助

三御十切 知 行 五.

E

野

山

九

郎右

衛

H

橋

本

彦

兵

衛

落

合

司

書

十二石高三人扶持御切米九石 一石高銀五枚三人扶持

rh

井

叉

松 青 木 田 此 右 叉 衛

門 助

墭 志 應 賀 临 田 九 源 宗 郎 右  $\equiv$ 衛 門 郎 郎

目 部 田 \_\_\_\_ 寬 千 右 丈 之 衛 助 門 輔 平

夏

內

七〇

小剪請 格 山格 御小殿 ~請 御 香勤 二御十切不不

多

田

以

平

末席人小普 請

三御切米

松

田

牛

太

郎

二御十切不不

二御切不不

同

七人扶持

江 本 名

凌

井 敬

輔

山 永 之 助

寄 合 御醫

師

百五十石

德

田

謙

輔

平

同

當分青山御殿勤番

友

ケ

御

番

五勤

五石御足被下

御切米二十石

秋 月

錄 郎

代森 右之外酒井 重 藏 初 [74] 伊 1 織 Fr. 組 人 同 松 心 平 組 九 頭 郎 \_ 熊野三山 右 衛 門 組 御 同 心 寄付金貸付方手代向 組 頭 = 熊野三山 御寄付 井源 金貨 灰 衛 付 [17] 方 組 同 兀 pr 心 **南覺兵衛** -銀 札 方 同 兀 水手 組 11

心 演 分 口 手 代川 瀬倉之丞 初 四 -1-Ħ. 人 被 仰 付 13 1)

行 初 御 役 順 並 高 給扶持 職 務章 程等 27 職 制 1 高 = 記入 ス

土 ス 川川 12 レリ 12 八 大夫 名 所 iv 骐 友 然 二當時 流 元際家 クケ鳴 ノ如 兩得之政 ノ件ニテ 12 \_ 海防 ク頗ル悲惨 > 器 々業不精 加 策ナ 太浦 罰 一票 ノ儀盛 te 移 ラ IV 3 ノ狀 住 1) ~" 三行 工 レシ輩他 海上僅 72 =/ ノ命ニ アリ ---中古以來江戶 ハレ友ケ鳴 罰七 服部 接 ハ司農府御仕入方勤 =/ ラ 里ニ足ラザ 三千之助下八名毛亦江戶常府 ダ v レシナリ自業自得不得止ト ハ攝海之咽 常府 バー 時ノ砭針トナリ人 世 12 孤嶋 々常 喉防禦最緊急下 ョリ廢黜之者乃至不行跡家業不精等二 府 1 ニテ若山 1 雖 俗 人々相顧 **鑑**所 ノ事 ノ世評ナ ニシテ不心得等 スラ移住 下唱~ ヨリ此 ル所 トナ 來テ往 命ア 例 IV 是 ナ 二子曾子刑小普請被命淺井平山本多德 ル 来ス 丰 ---ツ 至 ハ海防 村井 ル 12 テ一凡嚴謹チ蒙リシ者 內刻 E ノナ 丸 111 --倉三之水 備 77 如 竹 ^ 丰 E 魑魅蛇 灾 ツ 1 天三 ハ不逞邪慢 名 装祭ナ 龍 去年 ノ巢窟 ノミ撰 排 六月 H 心儿

+ 月 廿 日 爲 大 舟沿 製造 費 在 町 ~ H 錢 7 賦課 ス

面 町 此 ---度 夫 々 27 無之候 里 E 々 積 存 或 各 金 船 間 次 イ 迷 第 條 汉 越 金 3 = 付 銀 相 1 Ħ. 納 大 E 製造 船 1 候 製造 樣 ١٠ 勝 被 1 品 手 儀 次第 存 郇 付 出 不 公邊 候 追 及 儘 テ 差 = 3 1 E 差 運賃 1) 候 E 被 此 候 = 段 樣 テ 仰 爲心 乍 御 出 去 戾 候 得 右 3 統 申 1 = 達 箬 付 3 候 1) テ = 是非 被 ハ 莫 大 差 仰 上之儀 之 出 御 候 入 -7 朴 箇 被 テ -付 仰 無 御 付 余儀 家 候 中 品 任

但 高 並 3 1) 相 增 候 共 又 1 過 分 -相 减 候 王 鈋 々 暮 方差支無之樣可 相 心 過得差上 一度品 1 御勘定奉

右 江. 万 表 = テ 毛 同 樣達 T 1)

口

申

談

事

月 世 Ħ. H

此度魯 文無 女小 今度 統當 公命 製造之儀 感深 據 モ 御 1 魯 尤 西 御 H 亚 川山 瓶 々 ク 毛 1 積 意 致配 早 船 亚 御 船 儀 相 力 K 渡 盧 取 辨 ネ 御 -什 城 7 海 掛 AILE 候 以 是非 1 = 1) Ŀ 付 共 候 近 वि 樣從 納 致 海 御 テ 1 1 嚴 乘 モ 1 廻 納之 仰 夥 右 重 製造 付 無之候 敷 公邊 リ大 候 御 阪 -入 3 = 付 用 华 取 1) 乘 分 紀 掛 テ -勢 有 入 ケ y 1 之御 御 萬 候 不 テ 領 付 被 申 分 操 テ 1 候 寺 合 節 仰 21 1 御 出 社 中 テ 1 下 右 領 ~ 々 1 難 難 動 分 七 = 7. 出 搖 海 付 相 防 來 成 致 テ ケ 年 候 候 御 =/ 1 積 然共 天下 莫大 手 = 當今一 仆 カ ネ 無 去 1 E 余 大 御 年 納 死 患 際嚴 儀 入 筒 彼 此 淮 h 度在 敷イ 防 相 = 仰 御 付 成 出 町 手 候 兩 汉 候 當 A 家 3 儀 間 别 大 并 = 初 男 テ 前 船

右 積 カ ネ 御 边 金 1 儀 1 大 船 御製造 上運 送 1 料 7 以 追 K 可 及 返 却 非

滯

二十

---

日

魯

人

h

條

約

7

定

x

下

田

箱

舘

長

崎

=

港

7

開

7

廿三日下田

奉

行二人

T

x

"

カ

使

節

b

應

接

=/

我

條約案

ヲ示

ス

亞

使條

約

H

1

大

統

領

1

给

EIJ

ナ

w

7

以

七三

入米 港船 下田

十二月

九

日

米鑑下

田

二入

大統

領鈴

FI

1

條約

書

7

出

3

將

軍

家

1

御

直

即

7

請

フ

+

日

佛

船

下

田

=

來

リ我漂民二人ヲ致ス

戸

田

浦

=

T

N

所

1

魯

A

佛

艦

7

來

IV

7

聞

之ヲ

製學

セ

1

1.

ス

佛

船

去

iv

リ當節

古學

御

取

立

=

3

ŋ

此

命

T

1)

後

國

學所ヲ

文武

場

內

二置

力

w

和

學

7

學

政

1 3

\_

北

11

w

1

是ヲ

彻

召

3

或

學

教

授

ラ命

ス

彌

[74]

息

內

遠

1.

稱

ス

宣長之孫

个之豐額

ノ父

ナ

申

年

七月

=

至

y

還付

セ

ラ

w

•

7

積

V

1

4

此

事

大

\_

人心

7

刺

劇

3

世

評

紛

K

得

w

所

失フ

所ヲ

償

八三百錢二百錢百

錢卜

申

樣

=

余

慶

=

H

付

TIS

然事

御池坊梶

取惣持

寺等社

地

非

寺内

=

社

家末寺等

F

ス

教郎本 授へ居 ヲ國煽

命學四

十一

右寺社 月世 熊野三 筋弁 右 The. 日 IV 五 錢 宮 奉 1 山 歎 日 行 寺 1 本 ナ 在 伊 -寄納 太祈 居 丰 町 申 聞 \_ 潮 非 日 y 曾 四 物等 郎 社 ス 人一 後 7 根 宜場所 江 萬 來寺紀三井寺粉川 厘 戶 延 ~ 元 ツ

同 -1 拾錢 ツ

陽大 照智 院寺

拾

錢 ツ 報養珠寺

同 Fi.

日

百錢

紀 八 穗 丰

雲蓋 院

計之

其外

1

右

=

淮宫柄寺

柄

=

寄

Ħ.

十三十二十旦拾錢

b

申

樣

-

其

寺

社

格

合等

1

卡

社

个

行

=

テ

申

見

JIX

同

七

拾

錢

"

テ 日 本 1 條 約 書 = モ 將軍 家 1 名ヲ 記 セ ン 事 7 請 フ モ シ 然 ラ ズ 4 直 = 出 船 去ラン ト云フ下田 奉

行 百方說 諭 ス V 开 丰 力 ズ 依 テ 書 ヲ 江 戶 -致 3/ テ 老 中 1 旨 7 請

十二月廿三 十二月廿五 日 日 御 死 醫 卯 師 年 = 3 テ y 家業不 貮 萬 兩 精 ツ . 者御咎被 ケ 年 1 間 仰 御 付 取 替 金 公邊 3 1) 被 仰

出

申 渡

五百石

奥御醫師 近 藤 健 安

其方儀家業不精其上 不 愼之品 有之趣 相 聞 候 = 付 御 暇 可 被 下 候得共格 别 之御 用 捨 ヲ 以醫業 御

申渡

七人扶持

免知行之內三百石被

召

上大御

番

格

友

ケ

嶋

御

番

被

仰

村

奥御醫師 根 來 立 考

其方 儀 不 愼之品有之趣 相 聞 候 \_ 付 御 順 可 被 下 候 ŀ モ 格 别 ブ御 用捨ヲ以小普請御醫師格 被

候友ヶ嶋へ引移相愼家業可致出精候

仰

付

中 渡

拾人扶持

料本道無勤 嶋 本 良 元

其方儀家業不精 成 趣 相 聞 候 付 御! 暇 मि 被 下 候得共格別ノ 御用捨ヲ以テ小譜請御醫師格被 仰付

候友ヶ嶋へ引移家業可致出精候

申 渡

七四

Fi A 扶

其

有小 之普請 ハ御祭 廣師 敷格 ~御 出用 N 宇 野 英 厖

格

极

方 儀 家 不 精 其 上 不 愼之品 有 之 瓶 相 聞 候 = 付 御 暇 111 被 F 候 得 共 格 别 御 用 捨 7 以 御 徒

仰 付 候 及 ケ 嶋 引 移 相 愼家業 वि 致 出 精 候

月 世 七 日 魯 儿 亞 英 吉 利 亞 米 利 加 或 1 1 條 約 叡 感 被 為 在 御 安 心 被 遊 候旨 御 所 3 IJ 被 柳 出

御 老 中 3 1)

安 察 文心千萬 被 pti 亞 英吉 思 御 召 苦勞 候旨 利 亞 關 米 1 利 白 御 殿 儀 加 被 或 h 達 被 ~ 條 候 段 思 約 傳 召 寫 奏 御 入 衆 年 寄 叡 被 覽 由 = 聞 候 -E 處 候 不 段 趣 所 通 K 之御 心勞 百 10 處置 其 3 人 掛 申 振 越 殊 1) 候 之外 1 面 々 叡 -感 E 骨 被 扩 為 任 1 儀 被 遊 1 御 御

1)

十二月廿八 F 紀 州 المال 田 浦 邊 海 防 1 儀 公儀 3 1) 達

紀 伊 殿家 老 衆

F. 紀 平 御 候 兵 新 伊 築防 部 殿 太輔 領 禦筋 分 紀 領 分 州 儀 播 It 州 今 田 阴 浦 際 石 邊 邊 手 1 大 厚 E 同 阪 ---樣 凑 御 之 世 1 塲 要 話 所 所 有 ----候 付 付 臺場 樣 兼 百 大 被 被 収 建 成 防 候 仰 學 松 立 筋 平 毛 之儀 有 阴 之 波 候 厚 守 被 領 通 右 分 淡 仰 拉 出 路 寄 島 要 候 害 由 -付 以 凑 塢 右 华 2 所 加 岩 1 III 居 塢 邊 被 11 松

# 德

### 昭 德 公 第

安政一 一年乙 卯

> 公 + 蒇

正 月五 日 豆 州 F 田 長樂 寺 -於テ 亞米 利 加 國 P 條約 ヲ 取 換 1 ス

書 條約 將 7 副 文面 軍 フ 共旨 名ヲ 末文 書 和 = 蘭 3 則 文 大 君 7 7 以 鈴 1 ス 命 テ 亞 w ヲ 事 米 以テ ナ 利 ク 加 老 皆老 中六 使 節 人連署 H ---諭 之連署 ス 使 1 節 7 T 以テ 服 y 其 承 交換 3 テ 大 交換 君 セ y F P 全ク了 1 云 即 チ ル 公方樣 爾 后 慕 府 ナ N 條 事 約 1 証 明

E 月十 四 H 水野 安藤 兩 家 1 浮置 上 ケ 米ヲ 被 発

水 野 土 佐 守

安

藤

飛

驒

仰 思 **猶臺場** 1 村 付 召 水 異 K 候 候 步 等 手 國 家 船度 口 抦 新 前 上 築防 限 1 = = 儀 々渡來 仕 付 王 置 格 學筋 海 1 是迄之通 防筋等 顶 别 計 -1 1 諸物 付 儀 思 不 今 テ 候事 成運 時 召 ハ 際手 御 新 7 上等 出 以 宫 田 箇 厚 向 不 邊場 後 七 7 殘所務 浮置 申 不 少 付 廣 候得 并 候 1 就 游 田 上 仕 ケ 共 ラ 岸 米等 旨被 兩 殊 ハ 家 年 -御 能 1 K 多分 仰 儀 用 野 出 捨 ハ 1 厚 被 儀 1 物 遊 + 1 罪 知 御 入 船 行 趣 = 意 所 防 毛 相 守 禦 1 モ 儀 被 成 亚 為 害 别 1 城 在 テ 1 難 付 兩 場 = 所 儀 所 不 1 口口 限 城 致 付 此 都 主 テ 被 J.

中 尚 渡 兩 IJ 人へ別紙ヲ以テ 金 御 扶 持 方 ハ 不 件 ノ通 相 渡 候 被 間 仰 都 ラ自 出 候付 分 物 以 來御 入ヲ 以可 參暇 相勤是迄被下 御 供 1 兩家 = テ引受相 候御扶持方差 勤 11 中尤道 Ŀ 一火消 中 · 弁 語 儀

自分凌 = テ 相 勤 可 申 旨 被 仰 出 久 1)

三月三日諸 正月十 无.日 勢州 國寺院 白 ノ梵鐘 子 領 山 ラ大 田 井 小 村 炮 吉兵衛後家イ = गि 鑄換旨 1 百歲 勅命之旨被 二及 E 極 老 柳 = 出 付其身一 生一 人扶持 被

御 老中阿 部伊勢守 3 ツ御 城 芙蓉之間ニ於テ御家老 ~ 相 渡 候書 村

海岸防 禦 1 爲 此 度諸國寺院之梵鐘本寺之外古來 ノ名器及 E 常 節 時 1 鐘 = 相 Al 候 分 机

除

共

餘 111

叡 鑄 慮 換大 趣深 炮 11 銃 ク 之旨從京 御 感 戴 被遊 都 被 候事 仰 進 = 候 候 間 海 防 同厚 ノ儀 相 專 心 御 得海防筋 世 話 有之 之儀 候 折 開 抦 मि 相 刷旨 被 仰 出 候

右之通 被 1111 出 候間 其段可 被 申 上 候

趣

一諸寺院

者

寺

社

本

行

3

y

申

渡

候問

被

得

其意

取

計

方等委細

之儀

1

追

ラ可相

達候

九

右之

## 月

大 政官符五畿 內七 道 諸 或 日 應 以 諸 或 寺院 之梵鐘鑄 造大 炮 小 銃 1

右 正二位 大 納言藤原 朝臣實萬 宣 奉

備 夷、渡來畿 勅、夫外冠事情 不 虞 、速合諸國寺院各在時勢、本寺之外、除古來名器、及報時之鐘、其他悉 内近海 固 國 所深 家急務 被惱 震襟也、 、只在海 、况於緇素、何有差異、頃年墨夷再來、入相摸海岸、 防、 因 以 諸國 寺院之梵鐘、鑄造大炮小 銃置 可換大砲、為皇國 海 國 樞 今秋魯 要之地

擁護器、 及 邊海無事 時腹之、 宜銷兵器以 為 鯨 鐘、 不 Tis 存 異議者 諧 域 承 知 依宜行之符

奉 行

權 右 中辨 行 從五 位 F 兼左衛門佐 藤 原 朝 臣 判

修 理 壬葉生宝 東大 寺 大 佛 長官從四 位 Ė 行 4 務 少輔 兼 主殿頭 左大史小槻宿科

华川

安 政 元年 十二月廿二日

叉同 日 諸 向 ~ 左之通 御 觸 T IJ

類 趣意 新 7 海 規 岸 右 7 以 類 防 = = 佛 候 製造之儀 禦之為 = 像等鑄造致 テ 間 相 此 製シ 外 銅 मि 此 寫 度諧 候儀自今不 號者 無 3/ 候儀 用 199 [成] 論錫鉛 寺院之梵 候 難 相 相 硝 成 成 事 石等イ 候 鐘 佛器 7 = 候 以 可鑄換 ノ儀 E. ツ 又梵鐘ヲ V 毛 毛 天炮 木製叉 必備 小 モ 1 鑄 品 統 1 陶器等 換 之旨 = 被 付 右 被 仰 等 = テ 出 仰 = 候程 出 テ無之候 E 相 候 濟 ノ儀 右 候 者 分 武 テ = 付 備 ۱ر 王 D). 銅鐵 相 充實之御 來 濟 候品 銅 7

以

鐵

右 之通 回 被 相 觸 候

月

被 此儀 仰 = 付 出 日 丞 細者寺 光 御門 社 主 本 3 行 IJ 御 安 藤 使 長 僧 門 7 守 以 Kuj ~ 回 部 伊 承合之御 勢守 ~ 觸 御 內 P 1) 願 罗 彼 ス 仰 入 叉同 年 九月 及 ٢ + 月 = 取計 方

三月五日水野 土佐守 依內 存 知 行 所 村替 被 仰 出

水 野 土 佐 守

新宮領之內上リ高之分モ所務可仕ト之御事

同日御勘定奉行 ~ 御家老 ヨリ申 聞之趣

一土佐守殿此度知行所替被 仰出候付右村附左之通候間請取渡之儀宜被取計事

有田日高之內

赤丹生圖村

星尾村

中

村

財部村

荊木村

右五 ケ村

高貮千四百八拾貮石五斗五升

已取米千五百八拾四石貮升七合

右差上候分

與熊野之內

本宮村

長尾村

平谷村

尾川村

長井村

木ノ本村

粉所村

赤倉村

赤木村 大河內村 九山村

板屋村

右十二ヶ村

高貮千貮百三十石八斗三升一合

已取米八百貮十六石五斗貮升五合 新田共

本宮組之內

八〇

曲川村

檜葉村 湯峯村 渡瀬村 小 、々森村 皆地 下湯川村 村 武住村 久保野村 大瀬村 平次川村

右十一 ケ村

高千六百四石四斗三升四合

已取米貳百四十九石九斗四升五合 新田共

合

口

外二 已取米 千七十六石四斗七升

所務减ニ付

鮒田村內 高岡村內

坂松原村內

鵜殿村內

神 ノ内村

大里村內

井內村內

井田村內

內

成川村內

平尾井村內

高合四百十二石五斗九升二合

新宮村內

右此度被下候分

同三月廿五日

水 野 土 佐 守

與熊野木本浦此度村替相成候付同所武步口所之儀王內存之通向後新宮幷七ヶ浦武步口所同樣受

負可申候新宮流木之儀モ以來川筋內外共差配可致トノ御事候

武步口所口銀上納振之儀モ都ラ新宮等之通候事

同月御勘定奉行へ御家老申聞

土佐守殿領分左之村々之內二有之候御仕入方役所幷木本浦御代官所ノ儀 上御 領地 内 ~ 御場所

替相成等候間宜被取計候事

口熊野小色川村御仕入方

奥熊野 本宮村御仕入方

下ヶ紙

奥熊

野

成川村御仕入方

同

木本村御仕入方

本文役所々ョリ是迄貸出金ノ分取立方ノ儀ハ土佐守殿役手 ニテ取計候等候間貸高等ノ儀右掛

同年六月五日

之筋へ打合候樣

可被

致事

水野土佐守

與熊野 木本浦等此度村 替相 成候付 向後北 山御材木御用 筋之儀 毛 差 西己 可致 h 1 御 21

同日土佐守へ御家老ョリ申通

此度北山 御材木御用筋御差配被 仰出候付取扱人姓名 公邊へ出シ替五條御代官へ印鑑差出候

等候問右 取扱人御申付候 ハ、姓名弁印鑑御勘定所 御出 サセ候様

但是迄 上御持之節者御材木奉行兩人手代三人ニテ尤奉行ノ姓名計 公邊弁五條 「〈差出 候振

付

是迄鵜

殿

浦

=

相

詰

居

候

北

h

Æ

此 以 後 取 扱 人 相 替 候節 = 王 右 同 山 樣 御材 取計 木奉行并 候等候間 其節 下役 々姓名印 夫 々若山 鑑 御 差出 引 取 サ ラ セ 候樣 セ 候 事

右 文ナ 勘定奉行南出平左 官等百方説諭スト 按スルニ右村替ハ往古ョ 《信其長子吉田庄太郎二組ス二書類絕テ残サズ該件ニテ江戸ヨリ熊野へ 數阻 吉田大明神ト題スル シト 鍛練司農府中能史 往復年尹追テ事漸り鎮静二 雖毛 事實全ク 衛門出張鎮撫ヲ盡スモ不行属依テ江戸在勤ノ御勘定組頭吉田庄大夫江戸 雖 ノ如何今考へガ 毛 旗幟サ立テ歡喜踊躍シタリト言へり蓋シ村民ノ素望尹達セシメシナラン 中々承服不致遂二一揆尹企于數百人木本浦極樂寺二屯集竹槍薦旗若山 然 ノ開 リ無之事ニテ熊野ノ人民今更直轄チ離レ IV I 11 ア n 信在 アタシ 至リ 勤 ショショシ 中 信明治二年熊野木本村在勤仄聞スル 屯 從來通り 此件時、 直轄ニテ新宮領 ノ執權大夫ノ上 新宮領ニ隷園スル 二係 ハアラサリ 往來 ルチ以テヤ ニ村民庄大夫チ徳ト スルニー シナリ庄大夫為人正直頗 ナ 度毛 基秘密 潔ト 岩山 政府之內命ヲ受出張盡力江戸 七 ズ 三附シ庄大夫 ~押出ス~キ 立 本條 スル事甚タ厚ク其比 大ニ不平 ヨラサ ノ事別 チ抱キテ不隱御 1] 八維新前二死亡 =/ 一沙汰止、 學識アリ トナリ 事 他

#### 三月十八 日 佛 蘭 西 艦 長 崎 = 入 港 ス

當 時 西 亞國 1. 戰 フ ヲ 以 テ 日 木 港 = 繁泊 3/ 甩 新 水ヲ 得 1 事 7

三月十九 日 英吉利 或 1 軍 艦 長 崎 \_\_ 來 舶 ス

是月 同月 亞米 二十二 利 日魯使 加 艦下 田 其 自 = 來 カ y ラ 造 日 本 w 所 沿 海 1 7 船 測 -量 乘 =/ セ 下 ン事 田 ヲ ヲ乞フ 發 3/ 許 サレ 力 4 サ ズ 四 ツ 月 カ = 至 y 赴 去 7 IV

五月十 日 權現 樣 天 下 御 統 支干 相 當 1 御 派 儀 被為整殿中染帷子年務 7 着 ス

五月廿五

日

江戶

赤阪邸中

へ文武場ヲ

新

築

之 無之即 仰 宮崎 御 從來該邸 = = 奔 出 部 小 T 姓 久 走 健之允邸 w = 今文武 稽 詳 Fi. w 3/ 月口 諸 也 古場 山 7-其 流 屋 1) 只管 布 小 等 兼 外 敗 告文及 筒 學 住 T ウ 獎勵 ラ望 角 居 y 工 打場 テ 1 軍 弓 馬 ٤ 學 4 1 御 際 掛 者 術 場 1 1) 厩 ナ 時 b モ 1 役員 遂 稱 馬 同 IV 1 7 邸 場 師 ス -任 以 其 中 JV 家 ~ 處 テ 段師 命 便 王 頭 其他 連 和 7 取 -學問 接 得 家背 洋 1 式 宅 以 サ セ 砸 ]1] 後 3/ IV 1 所 文武 循 良 槍術 3 云 1 敎 惣 助 慨 フ 藝術 場 宅 釵 如 シ P テ 衡 7 1) 西 ク 且 脇 柔術 所 = \_\_\_ 毛 關 郭 加 國 K 流 學醫 釼 級打洪 ス -= 合 散 建 循 IV 時 築以 學 在 也 1 稽古場 麴 共 蘭 故 々ノ 學天 テ 町 -= 布達等 文武 各 新 助 築學問 文數學 内 作 婆 場 修 々木流砲衛 ハ都テ 傳 馬 1 ノ所にハ 秱 禮 流 1 迁 义 生 釵 ス 文武學制 买 等 徒 循 丰 手 1 1 1 旨 III 教 東 曲 被 块 Illi 舱

百 左之通 B 友 ケ 於江 嶋 御 場 築立 等作 々 木流 手 = 被 仰 付

万

申

渡

大 御 番 格 御 銕 炮 木 行 佐 17 木 भी 右 衛 HI

見分 友 ケ 嶋 致 御 3 御 備 臺 場之儀 場 築立 御 方 加 意有 幷 = 秘術 之其 方流 1 大 炮 儀 据附之儀等 手 -引 受 諸 被 事 仰 行 付 屆 嚴 候 重 Hill 之 彼 御 地 備 ~ 體 相 歸 立 候 候 樣 E 致 地 勘 训注 源 2 模樣等 15-

趣 H 申 出 候

江三十表 大筒稽 古場古 頭料 取被 营 野 直 右 衛 PH

友 勘 5 辨 嶋 致 御 11 備 申 場 出 旨 儀 佐 御 K 撷 木 意 浦 モ 有 右 衛門 之此 度佐 ~ 被 々木 仰 付 流 候 手 H 其 \_ 方儀 引 受被 E 右 仰 御 仆 用 筋 御 臺場 浦 右 築立 衛 111 力 1 3 合 一大 贻 11 致 根 111 附之 精 伐 俠

六月 八 日 蘭 人 長 崎 ---於 テ 悲 氣 船 及 小 銃 7 幕府 獻

ス

六月 世 月 大 鄓 取 縮 掛 y 役 被 仰 付

1:

17

御 勘 定 东 行 御 用 人 御 廣 敷 御 用 人 之內 及 其 屬 官等 ~ 左 之通 被 命已後 欠員 乃 至 筆 頭 ۱ر 必 ズ

七月二 先達 取 被 1 命 日 候 テ 於 嚴 ラ 例 敷 1 b 公邊外 不 御 ナ 相 顶 締 成 夷 儀 被 防 -禦者 候 仰 出 ~ 有之付 調 1 田 練 專 成 丈 大 與

組之頭 旨 ナ 御 1) 持 之 頭 火消 役 御 先手 御 徒 頭 一要之儀 并 追送 八 王 御 子 何 入 = 千 付 分御 用 À 與 向 之儀 頭 减 力 同 相 ~ 被 心 立 臣 細之儀迄 御 候 仰 徒 樣 等 厚 出 勘 弓 西 辨 洋 組 毛 流 致 行 1 儀 銃 シ 屆 行 Æ 陣 御 右 修 屆 减 銃 行 相 相 隊 口 勤 V. 致旨 7 व 候 兼 樣 申 修 取 番 計 行 1 审 頭 御 仮 百 致 事 令 不

七月 貫 齋 九 H 1 伊 伊 東 東 玄朴 貫 齋 寄 1 養子 合 御 蘭 醫 里 師 = 達 被 ス 召 此 出 H 蘭 知 題 行 所 百 ~ 无 モ + 罷出 石 7 諮 賜 生 21 w

मि 致 b 被 仰 付 是洋 則 敎 師 7 聘 ス w 矯 矢 ナ y 他 所 者 御 家 中 = 被 取 召 出 御 出 1 近 來 竹 里 內 玄同 數 之事 ~ P モ 申 ス 合 出 精

H

立

入

事 七 月 情 二十八 時 小 THE 御 日 據 於 譯 柄等諸 公儀 禁裏 口 10 附 同 道 都 關 築 自 駿 殿 河守 ~ 直 7 話 上 達 京 セ 叡 シ 聞 3 魯 可 然事 西 亞 共 亞 米 ノ 事 利 實能 加 英吉 K 相 利 等 分 候 御 长水 處 所 置 司 振 異 代 或

申

之

談 御 都 合 宜 敷 樣 H 取 計旨 被 達

右

平

ラ = 付 V 候 所 ケ 百 條 代 逐 脇 坂 淡路 相答 守 候 處實事 駿 गिर् 守 分 百 明 道 = 九 分 月 リ安心 + 八 H 被致 關 白 可 殿 及 言 條 上旨關 約 書 持 白 參 殿被 演 說 申 駿 聞旨 VIII 守 # 3 日 1) 付 直 7 話 以 致 テ 3/ 淡 相

七月

一十

九

B

於

公邊

初

テ 蒸氣

船

運

用

其

外

蘭

1

3

IJ

傳

習

之儀

被

仰

付

六月八

H

蘭

人長

崎

=

於テ

蒸氣

船

及

小

銃

7

獻

上

=

付

矢

田

堀

景藏

永守

亭次郎

勝

膨

太

郎

早

々長

崎

~

H

秀 賞 赐

八

七

傅

習

受可

电旨

被

命

八

月三十

H

出

立

セ

ŋ

麟

太

郎

1

安房守

ナ

1)

此

時

初

テ

扳擢

セ

ラ

IV

シ

テ

鳥目

Fi.

貫

文ヲ

被

月 月 十 九 儿 B B 公儀 团 九 領 3 東宮 IJ 條 約 村 書 次平 寫 被 老 行 相 渡 = 付 御 褒美 1

御 老 中 1)

以 肝 斯 要之儀 亞英吉利 = 付 亞米 銘 利 々 加等 右 之心 别 得 删 之通 以 平 條 常 約 爲 猶 又覺 御 取 悟 換 相 वि 成 有 候 之事 ~ 1 追 候依 々諸 テ 犬 條 入 港 約 書 1 上 寫 相 1 IJ. 候事 後 2 御 TH 備 加

八 月 十五 H 水 戶 前 1 納 言樣 ~ 御 政 務 御 彩 豫 被 個 14

7

王

-

達

御 老 क्षेत्र 3 1)

之儀 被 水戶 前 思 = 付 召 中 改 納 候 テ 共 被 殿 海 以 仰! 岸 徐 出 防 隔 禦筋 候 E 趣 御 登 E 华. 有之候 御 城 被 軍 遊 政 御 候 = 小 改 樣 テ E 被 等 彼 之儀 仰 是 出 御 -付 相 談 近 之 此 儀 E 每 モ 度 13 有 御 登 候 間 城 御 被 老躰之儀 任 候 處 此 御 度 11: 御 学 政 份 --

筋

11

八 月二 --日 岩 山 洪 水

右

-

付

每

年

米

Ħ.

千

债

7

加

~

合意

萬

俵

御

拜

領

之

由

若

山洪

水

十八 日 + 儿 B 雨 天 干 H 朝 3 1) 村 刻 迄大 風 丽 紀 ノ川 出 水 栗 林 八 幡 裏 = テ 常 水 3 IJ 六尺出 水 後 追

路 守 3 1) 御 老 中 方 由 來

八五

水込 々增 水廿一 = 相 成 日 鍛 治 朝五 橋 H 胩 央七 前 女四尺九寸限ニテ五寸 間 程弁 新留 町 小 橋 流 失 ス 减 御 水市 殿 向 內町 27 别 續在 條 ナ 領 ノ人家宇治廣 瀬 邊 フ諸士 屋

大 阪 モ 十 九 日 夜 3 y # 日 夕迄暴風 雨 淀 川 筋 出 水定水 3 y 凡一丈三尺余ノ 增 水 F 云

八月 十 五 日 田 邊 領 浦 々 口 銀 五步 通 = テ 受負 被 仰 付

# 安藤飛驒守

H 申 邊領 h 1 浦 御 事 K 口 前 所 ノ儀是迄五厘 一城ニテ 受負候處猶又內存之趣無據 儀 = 付 向 後五步通 ニテ受負 नि

年 = 寄獨 又 口 銀薄節 ハ 五. 步 通 3 IJ 內 場 -モ 上 一納之事

九月十八 御 侧 向 日 後 欠役御 御 側 役 役 7 廢 順 3/ -除 御 小 牛 姓 御 小 頭 姓 7 被 頭 置 已 前 之通

統 = テ वि 相 勤旨被 仰 出 委細職 制 之部 = 記 御 役順 御 用 人ノ 次 ~ 出 シ 當 分勤 筋奥 掛 y 御 用

一十月二日江戶大地震

今夜亥下 刻突然激 震地 裂 ケ家倒 V 四 方忽 チ 火 揚 w 邸 1 幸 -火 ナ シ b 雖 Æ 震 動 此 サ w ヲ 以 同 數

日間晝夜露宿ス邸中之破損ハ大略左之如シ

富 御 士見 本 殿向 御 長屋 格 別之損傷無之中雀 田 屋 敷御 長屋御勘定所御作事御長屋表御門前大辻番所御 御 門 腰 掛 棟潰 御 目付 方大破 倉庫悉 ク 中間 破 損 部屋遺麴町 1 全 ナ 郎 シ 東 人

御長屋大損

敷

# 御作事御門番嘉七壓死 表御門前大辻番所番人貳人即死賣人怪我

# 芝貸付方役人壹人壓死

其 幾 萬 邸中幸二如此 人ナルヲ知ラズ全都焦土士民塗炭其慘烈實ニ言語ノ盡ス ト雖闔府士民ノ家宅土蔵ハ云迄モナク城郭土壘ノ崩壞館之破損夥敷死傷スルモノ ベキニ非ス委敷ハ安政見聞誌及

ク

ア風俗畫報ニ詳ナリト雖モ實際見聞之一ニョ左ニ揭

ヒ近時

失火五十餘一時二發又翌三日書九時比鎮火

淺草三芝居共潰其上燒失吉原モ同斷死亡凡千五百人モアルベシト云フ

市中棺椁拂底米倭又ハ素麵箱四斗槽長棒駕ヲ用ヒ下町邊ハ戸每死人桶並置タリ

深川御籾藏火入三四日間火不滅

大震即時ニ四ツ谷上水萬年極石垣崩壞四ツ谷御堀土手崩 レ上水御堀又ハ往來へ吹出シ江戸市 中上水不通

水藩藤田誠之進モ歴死ス 水戸議ヨリノ御届二御長屋十七棟潰御住居向不殘大破怪我人八十四人即死四十八人トアリ此他諸大名屋敷々々ヨリ潰家

江戸市中諸物價騰貴大工手間一日十五匁日雇六匁又ハ八匁諸材水價五割増十八九日ノ比ハ九割五分増トナル 死傷ノ屆半夥シ

十月三日昨夜ノ地震ニ付為御尋 公方様ョリ急上使被進

物有之且急 御家ョリモ早朝 上使等ニテ殿中 公方樣御初御機嫌爲御伺御使者差立且尾州樣御初諸家へノ御見舞御使者被進 混雜 甚 3/

十月六日震災 -付御家 中 ~ 御貸 金被 仰出

左ノ通御家老ョリ布達ス

此 滥 敢常府三千石 度 可 致 1 地 = 付 震 御 ---付 手當 テ 27 毛 莫大之御出筮申迄モ 統 गि 株 被 附 下 候 = 至 ~ 共 IV 迄於御 右 御 長 無之儀 屋損 貸 大方壹石 1 模樣 二候 = 付 共御 3 金二朱之割 リ差 家中 别 1 Æ 有 向 7 之早速 モ差當 以貸方取扱候答 難 y 手 取 當 調 等 候付 候 差支難 間 先 借 不 取 用

致 度 向 々 1 御 貸方可 承 合 候 尤 モ 返 納 振 之儀 1 追 ラ可 相 達 事

右 之通 Mi 支配 御 惠之被 爲心得置 仰 वा 被 出 申 モ 有 候 之付 事 テ 1 右 7 以 如 何 躰 = テ モ 相 凌 此 Ŀ 容易 = 借用 等 願 出 不

申

## 十月六日

派 公儀 H 兩 = 於テ 百石 十八兩 モ 九 日 + 7 五俵已下金膏兩 以居宅 皆潰 又 1 類燒及 二分之割 Ł ヲ以十 候 萬石以 ケ 下 年 賦 1 面 h K 事 拜 也 借 金 被 仰 出 九千石以

# 一同日玄猪御祝儀ヲ被廢

本 日 玄猪御 祝 可 有之處此度之震災ニテ 於 公儀御 就 不被 仰付 候付 御手 前 = テ 毛 御就 無之旨 御

## 家老ヨリ達ス

屆 十月十八 取 計 H 日 申 於江 旨 御 家 戶 文武 老 3 藝術 1) 御 爲御 用 人 手 ~ 當 達 ス 金 四 委細 千 兩 ハ文武學制 下 附熊野 ノ部 三山 賃 付 方 ~ 預 ケ 右 利 子 7 以 藝道 引立 方行

十月 + 一月十 世二 日 B 米 江 船 戶 御 下 家中 H = 上下 來リ 測 般 量 騎戰調 7 請 フ 練 時 山 洋 1 猶 銃隊調 軍 艦 練之儀水野土佐守擔任世話致候付市 7 以 テ 其 御 回 7 促 ス ~ シ h 迫 IV

ケ谷

原町

同人下屋敷~出張修業可致旨被 仰出

來ニ付ラハ 仰 3/ 支配 心 夷 一勝之實 候事 = 被 防 官有之頭 至ル迄 禦武 仰 御備 術調 地 出 武 々ハ組 於 ヲ可致辨 役弁二御役筒之筋八獨 向 原 練 之儀 彌 町 屋 嚴 々召連俱二骨折 重 敷調 别 1 騎 御 = 趣意 無之候テハ 練 戦之脈 有之候 \_ 付當主子弟共聊 引 并 頭差支之節 間 難相 御 以之儀格役且弓組等之無差 = 役 銃隊專要 成 人 殊 1 勿論 -ハ組 西洋流 心得違之筋無之別テ大奮發出 = 諸 付 頭 可纏罷出 番 此 度土 調 W 練之儀 諸 物 佐 守 候樣可致候近來 M 别 1 7 外 騎 初 統 御 戦 夷之隊伍 能 調 E Ш 見以 練 勉 phi 精 理则 7 强 1 洋 Æ 熟 III 以 流 通 船度 練 1 院 11 同 練 イタ 致尤 々渡 心手 引受

#### + 一月十日

出

.,

管田 買 兩 兩 ツ調 直 入王 調 練之儀 練 練 H 規 樂初 1 F 則 外 每 安藤大 書等 惣テノ 何事 切水野執權之擔任 文武學制 夫初 諸經費 7 咒 執 テ モ 政 21 同家 欠席 御 ノ部 用 ニテ可 二付ラハ小銃一ヶ年百五拾挺ツ、 不 人 詳 相 御 成 目 111 全ク 付 取 計其御 諸 公務 番 頭 出 手 奥 當小 勤 龙 之 4 思 士譜 シテ ヒニテ上下 役所 紀 州 勤 製造 北 伊 質以 野ラ 口 所受負 馬 111 十万 -15 坊 張 丰 銀 正 10 リ巨 IF. 馬 1 10 彼 下 細之 北 -至 年 初 布 1. を御 IV 泛 成

軍ニ備へテ大旗(大將也)チ守護ス掛リ太皷 按 水丸サ水ニ挿ミ 馬場二於 = 騎戰訓練 テ練 ダ ハ丹鶴流 ル枠 習 七 尹青員に鳥帽子郷サ着ケ水刀サ帶と貝鉦太鼓之三器ニテ双方ヨリ 3/ チ摸 1 稱シ土州大夫考案之流儀ナルヨシ蓋シ此比幕府旗下ノ士 3/ タル E ノナ ノ相圖ニテ双方入亂レ戰闘互ニ敵 ル ベク其行作 ベニ三十 騎乃至五十騎ツ、 ノ水丸サ討落サント 施將割 紅白 押出シ先鋒前 ノ組 下 科 ス討落 分チ ス iv + 馬道 M, 訓練 14:3 1% 列旗本 纳 小中 U

首級チ舉ケン體ニテ太刀チカザシ何番チ誰ト名乘ル八方乘廻ル撿使役ハ之ヲ見屆ケ直 中々目覺シキ事共ナリ大旗遂二打タル アツラ関野三回以テ終ル是サ一段トナス類ル勇武 居シ彼レカ家老用人モ自カラ權勢彌增長シ兎ニ角全權タル執政之威權赫々不可犯或ハ竊カニ眉チヒソメ私語ノ者ナキ 濕操練塩乾キ難キ時ハ太銅盤へ炭火チ盛り廣キ傷中へ火熨斗チカケル抔僅二三萬石ニシテ如此爲躰從來ハ陪臣ト見据 行地上二頓首殆ト君臣ノ禮チ取ル騎戰二八御既之官馬御家中ノ手馬數多率 タレ共断テハ土州自身ノ指揮巡見モ不便トノ事ヨリ原町自邸へ集合セヨトナリ土州場ニ臨メハ御川人御目付 レドモ唯 森本國右衛門水野家來江坂極人杯教授尹主裁之他所他門不服異論 ノ如キモ來觀セリ水野ノ騎戰調練トイへハ誰知ラヌ者ナキニ至ル又西洋調練ハ幕府ノ下曾根金三郎門下トナ 分ハ其儘退去勝敗ハ大旗 時流 押 シ移サ レ勢ヒ止チ得サ ノ丸ラ舉ルニ在ルチ以テ申軍チ打破ラント從横無盡ニ追ツ追ハレ v ハ勝タル ル ノ有様ニヅ有ケル ノ壯觀ナレハ遠近ノ參觀群チナシ土州交際アル諸侯伯貴賓時トシテ國 ハ馬上質タル ハ下馬シテ後二從と式場ニ列ス一人每首實驗軍功 ノ徒ハ出席ヲ許サス初メハ御庭廣芝ニテ操練 行下雖无水野家ヨリ **檢見所二馳行記帳**也 ノ出馬五六十頭アリ又 ツ馬州チ立テ馳驅 シム又打落

此頃ノ落首ニ

十一月廿五 75 > 师 H 洋あ 御 家 中 ふ西洋とすゝめ 衣服省略御 家 政 ても人 向 嚴 敷取 か茶にする 縮 被 騎 仰 H 戰 調

於江戸御家老ョリ布達

成 被 御 是迄 山 村銘 通 1/3 仰 1 IJ 出 衣 衣類 々諸事 候間 服 = 毛 1 年頭 儀 御 3 y 格 去年 改 外 ヲ初 難 1 格 7 ---御 可 用捨被 段際立候樣產品ラ 被 右 致 遊 -準 候 飯約 3/ 共節 候此 相 仰出有之候處今度於 用 可申候 度於若山 飯 7 相守 相用武備之儀 尤 候 E 常服 儀 御手前 此 格 表迚 别 公邊衣食住ヲ初諸事省略之儀 ニテモ ハ 別ラ厚心掛候様 -御 モ 同 改之儀 追 樣之事 々簡易之御 被 = III 付 仰 致事 制 娴 出 度 質 候 處 = 素之風俗 被 此 表之 為 別紙 復 之通 儀 御 相 趣

#### 右 通

先達 旣 嚴 御 F 御 出 復 敷格 = E 先 心 方 テ 3 外之御 得 年 量 殿 1 儀 入 候品 敷 為 御 香 毛 嚴 収 出 मि 1 取 之見 縮 其 院 有 縮 邊 之 彼 樣 被 當 = P = 打過 15/1 1 ノ モ 仰 小 難 御 趣 出 公邊 不 相 追 乘 此 申 切 E 寸 K 早 御 候 御 ~ = 速 家 御 テ 付 縮 我 滥 政向 內 猶 方 々共 達 谷 又 1 規 相 御 1 勿論 矩 濟 御 -屋 申 候 敷等 代 王 々 談 付 相立 御 候 樣之御 其 ~ 供連 樣 被 段 गि 之儀迄 為 相 申 वि 內格 被 心 成 折 致事 得 候 抦 御 崩 別御 此 毛 萬湖 度之地 以 振 質 鳉 合 件之趣下 素御 是迄之华 大 E THE 有 震 油 之 m 一个 候付 役共 易之 圆 厚 冰 テ 右等 致 位 御 >> . 义候 训 -E 風 = 辨 厚 御 \_ 毛 英大 相 御 IMI 格 III 心 復 合 1% 被 得 リ -遊 3

サ セ 口 被 申 事

十 月 一十  $\mathcal{H}$ B

於公儀 被 仰 出 候 41 紙 + H 十六 月阿部伊 勢守殿 1)

其外 今度諸 容易 亦 -簡 舊復 易 30 御 -E 難 制 度 相 成 = 候 被 為 -付 復 衣 候 食 御 住 7 有 初 諸事 之殊 格 外 = 省 略 可 致候就 テハ 服 1 3 7 始 着 服之儀

旨

モ

=

此度地

震

-

付

テ

1

諸

[11]

\_\_

liil

難

湖

-

及

E

证

備

**分左之通** 可 相 心 得 候

熨斗目 勝手 次 第 1 F H 致 月 着 御 規式 用 候 其 + 外 Ħ. 1 H 都 迄 H. テ 服 紗 御 宫 1/2 網 服 御 約 瀛 祫 屋 ~ वि 致 御 着 參 用 詣 乏節 候 上但 計 ハ是勿 相 論長上 用 尤 下モ着川 THE 地 -三不及候 テ -E 腰 明 -テ -E

勅使參向 之節 1 是迄通 其外 重 丰 御 祀 儀等 ハ 格 别 1 儀 -村其 胩 節 = गिं 相 達 候 4

- 萬石以上已下家督初テ御目見其外御禮之節着服之儀、是迄之通可相心得候尤披露幷進物持出 之役人等八當日之服相用可申 候
- 八朔御禮ハ是迄ノ通七ダハ染帷子重陽モ萬石以上ニテモ花色ニ不限常之服紗小納着用不苦候 但七夕重陽共、長上下着用ニ不及候
- 用候儀可為勝手次第候此外龜末之品相用 殿中麻上下之節王木綿紋付八服紗同樣相心得着用可致肩衣務之儀王時節二不拘麻木綿弁 相 用可 申候物ラ無益之入費相省キ實用之武備相 候儀銘々心次第タルへク 整候樣專務二 可心 懸候 候勿論家來又者等彌以 單ヲ

右之通被 仰出候間向々へ不洩樣可被相觸候

第御暇可被下御鷹之鶴御拜領ハ廢止諸向願書ハ粗紙ヲ可用震災破壞之邸宅修築ハ雨露ヲ凌ク 可充實トノ व 止萬 公邊、地震後諸般改革節儉之令頻ニテ當年中月次御禮不被為請諸大名罹災之分、勝手次 13 IV 1 石 布合學テ 已上以下旅行 其外 諸家供連省略御城 数フベ 虚飾之供連無用之伊達道具等為持問敷火事裝束ハ華美ヲ廢シ カラ ズ 御門勤番勤方改正金銀之具ヲ廢スル等專節儉ヲ守リ武備 枚綴

於若山モ衣服之儀左之通布達然当ります。

十五代史安政二年十月ノ條二日

アリテ退職溜詰トナル関ニ居ル者十四年是ニ至テ復出ツ老中ノ上座タリ是阿部正弘既ニ時勢ノ制スベカラザルヲ知り正

堀田備中守正篤老中トナル正篤ハ天保中水野忠邦ト同官タリ議論少シク異ナル

一變スルモノハ是

3

リ始シリ

御家中衣服之儀去年御用捨被 仰出有之候處今度於 公邊衣食住习初諸事省略之儀別紙之通被

仰出 11 常 服之儀 候 御手前 モ猶又先年 ニテモ追々簡易之御制度ニ被爲復候御 1 振リニ 相復 3 向後左 之通被 仰出 趣意二付銘々諸事格外二 候間 浉 質素之風俗 = 可致儉約 和成是迄 フス類

P 格段際立候様粗品ヲ相用 t 武備之儀 小別ラ厚ク心掛候 樣可 致事

件之通 ---付家內召仕之男女風俗之儀 毛 專質素 三為致衣服 モ格段粗品ヲ 和用 サ セ iif 111 7 6

一持合候共華美叉い目立候品へ決ラ着用不相成事

御年寄菊之間詰 ノ外一統常服務羽織之事 但 九羽 織打裂羽織弁紋所有無之無差別持合施物ヲ 相

務別級共時節ニ不拘單ヲ相用候儀勝手次第之事

用若持合無之分

ハ羽織着

用不致候共不苦事

一式日ニテモ無差別袴羽織着之事

一講釋初ノ節モ同斷之事

手次第其外是迄ノシ 正月七日迄 H. 御 祭禮 御 メ考之康 神事御塵屋方等へ マハ都テ服約小紬 御參詣 服紗給着之事 ノ節ハ是迄ノ通之熨斗目着用尤無地ニテ T 朋务

八朔、是迄之通白華子七夕、染帷子着用之事

年頭ノ外下節句八削共長上下着二不及事

熨斗目弁白 帷子 ハ先年之通 御目見以上之外自今着用不 相 成事

一嘉祥玄猪御煤拂除夜、御留守居方常服之事

通リ之御祝 儀事且御機嫌何等都テ謁シ之節先年之振リニ常服之事

重 + 御 视 儀 事 并 = 御法事等之節 1 其 節 = 可 相 達事

伊 質以 下之內是迄麻 上下着用致シ 來 候者 弁 = 坊 主共 1 Œ 月三日麻上下且十德着其外 27 常服之事

御門番 同 心 年 頭 初麻上下着之康 1 都 テ役羽 織着 之事

若黨初供廻り 衣服文化之度已前之通 7 相 成 候 樣

右之外細雜之儀 ハ都ラ文化之度已前之通 y 相 復候等

十二月十 则 部 伊 勢守 174 殿 日 伊 3 y 藤貫齋下 左之書付 田 出 渡 張 ス 被 命

紀 伊 殿醫 師 伊 藤 貫 齋

右之通リ可 申 上 一候委 細 之儀 1 下 H 本 行 口 承 合 候

御用之筋

モ有之候ニ

付下

田

表

~

被差遣

候間

其

段

御

申付

山

被

成 候

近 々 亞 米 利 加 船 近海 測量 之事 ヲ以 下 曲 滯 泊

中

=

付

テ

机

十二月 本 H 十五 无 半 時 H 御 任 一参議 登 左近衛 城 被遊 權中 候處於御座之間 將、如故 御目見被爲任宰相

十二月廿二日 長 崎 = テ 蘭人ト 條約 取 結アリ 大 抵三 或 條約 = 同 3/

安政三丙辰 年

> 公 + 歲

心之旨被

仰出

正月六日 江 戶 町 邸 内 出 水

夜 四 時 半比 、邸中澤左輔方 3 ツ出 火、 御 長屋 九戶燒失

同

月

八

日

江

戶

赤

阪

邸

内

出

火

馬

斃

W

夜

ク職文員武

ヲ場

置諸

文武

場

廓

=

御

取

建

=

付

本

日

村

岡八

藏片岡

左

衛門

右

總裁

被

仰

付

已

下

頭

収

從

々學問

所

御

目

小

活

ス

ヲ柳 召川 出春

スニ

Fi. 八 時 比 日 文武 中 段 御 場 總 長 裁 屋 初 長 御 谷 役 III 賴 々掛 母 厩出 1) 被 火

正 月 世 仰 付

稽 古場 打 廻り 役等 夫 K 被 仰 付 委細文武 學 制之部 = 肥

是月 水 野 士: 佐 亭 家來 柳 川 春 被 召出

本 H 被 召 出 知 行 七 拾 俵 被下文武 場 蘭 學 教授 被 命

春三 > 蘭 學英學 = 達 シ 兼 テ儒學 或 學 = 毛 通 ス 朝 陽 h 號 ス 後幕 府 = 召 サ V 開 成 所 教 授 1 ナ w

二月 十二 日 田 邊與 力連署安 藤飛 驒守之逆 遇 7 哀訴 ス

此 葛 藤 1 元 死 去 年 六 月 = 起 7 旣 = 安家 ~ 再 應 几 請 願 ス 1 雖 モ 悉 남 退 15 ラ V 進 退 窮 迫 餘 此 亦

Ŀ \_\_ 及 -係 E 汉 w 7 IV U). E テ 1 敢 ---テ テ 抗 時 議 諫 頗 爭 IV 7 縣 勉 擾 7 4 來 IV 子 3 有 ク 優 志 来 1 徒 不 斷 竊 遂 = 寒 = 心 議 蚁 祖 論 1 T 輔 1) 意 3/ 7 1 渡 雖 3 王 功 成 權 I i 爱 赫 蓬 K 1 道 靴 7 政 失

4 治 政 1 泰 否 \_\_ 晶 ス IV 少 々 免 ナ ラ 115 IV Æ 1) 1 T 1) 依 テ 今其冗 長ヲ 邶 ラ ズ 事 1 頗 末 7 \_\_. 所 -榧 錄 見易

力 ラ シ 4 故 \_\_ 日 次 1 前 後 左 7 衛門 V 駒 4/2 iv 田 ナ Ŧī. 左

二月 衛若山 十二 出 H 府 田 邊 支 與 西己 家安 力 青 藤 木 飛 角 驒 守之差 圖 難 受旨 衛 門 訴 成 出 瀬 IV 林 左 衛 門 今 村喜 た 衛 PE 小 出 與 左 衛 H 山

木

215

灰

右六人 1 者 本 日 若 山 表御 用 部 屋 出 頭 御 用 人 富 永平 + 郎廣 田 一生之右 衛門へ 左 1 書付 差出 ス

九五

横須 賀組 田 邊與 力

成 青 瀕 木 林 角 左 左 衛門 衛門 渥 令 村 美 喜 孫 左 左 衛 衛 門 阳 門 辰 奈 田 彌 丹 左 左 衛門 衛門 佐 駒 津川 H

黑 柳 辨 之 助 長 坂造 酒 右 衛 門

平 山 本 平 兵 衛 山

淺

山

意

豐 H 策

助

別

本

市

之右

衛

阿

楠

之助

川

新

Ti.

右

衛門

戶

田

進

左

衛

甲甲

Fi. 左

衛門

淺 落 合 井 彌 玄 兵 盚 衛 小 布 出 目 崩 物 右 兵 衛 菛 衛 加 藤 佐 文 多 倉 種 房

候 去 w 共右 卯六月支配 御 改 正之御 安藤飛 瓶 御 驒守 受仕 殿 候 3 テ 1) 别 1 元 紙 和 即 Fi. 年 笛 條 書 7 以 テ 御 改 正之 御 趣 流 知 仕 候樣 被 申 聞 御

座

此度 樣 判 上之 南 = E 1) 本 7 龍 1 御家 御受 支 存 當 以 院 进 配 テ 樣 時 以 難 哥 家 知 御 = 仕 歎 至 入國 行 3 高 1) P ケ IV 迄 之 私 敷 村 1 無之且 砌 難 御 共 所 割 滥 陰 御 思 ~ 存 御教 當 目 召 具 7 惑 以 錄 知 7 = 仕 以テ 申 行 示 テ 被 Ŀ 候 難 1 所 百 被 候樣 有 置 田 = 邊詰 成 付 勤 今 F 被 不 來 -所持 西己 申 得 候 彼 1 聞 處 1 11: 儀 仰 御 此 淝 = 受難 度支配 御 在 付 = テ 座 候 同 别 仕 六 候 以 段御 紙 付 家 來 年 彦 四 别 3 達二印 坂 EII 紙 IJ 御 兩 存 御 代 九 念書 通 改 々樣 兵 被 申 正 衛 之趣 候處 申 3 水 野 渡 即 y 差出 其後 重 出 = = 雲守 御 テ 17 支配 东 应 候儀 1 候 御 縈 殿安 家 家 右 = 御 1 3 Fi 御 座 厚 帶刀 趣 1) 恩先 候然 列 被 = テ 殿御 申 相 離 聞 祖 1 w 處 共 候 候

心得

下大

=

=

テ

迄

毛

支

家

御

家

禄

之內

7

以

テ

被

下

候樣

被

申

闡

=

御

巫

候

共

私

共

齟齬仕支配

家

對

1

何

P

モ

申

Ŀ

樣

E

無御

座

進退相迫リ

甚以

テ

心痛

困窮仕

候儀

=

御

座

候二付作恐私共心中御賢察被成下何卒右兩樣譯合厚ク御憐愍ヲ以テ御教示被爲成下候樣仕度奉

願 候以 上

月

右願書へ添差出タル 別紙

徃古ョリ今二至 ル迄私共等相勤來候儀又ハ先祖共ヨリ拜領 ノ品或者 拜見被 仰付候ケ條且

先祖 3 ŋ 差出 3/ 候跡形 左之通

南龍院樣 3 ッ先祖共 ~ 御三判知 行 御目錄被下置今二所持仕罷在候

先祖之者 3 リ今ニ至 ル迄御紋服着用仕 候

南龍院樣 3 ツ瀬戸浦 ニテ取候鯨三頭拜領仕 候

南龍院樣 日 高郡 ニテ御鹿 符被為遊 候節鹿二十六足拜領 仕 候

先祖 F E 3 リ今ニ 歪 ル迄 年 頭 御 禮 申 Ŀ 御流頂戴仕 候

御參暇之御 節 々橫須賀堤 ニテ 御送迎 申 上其 節蒙 御意 候

御代 々樣先年 ョリ熊野御社参之節 御目通 御供 被 仰付御 所持罷在候 懇之蒙 御意尚又此後熊野

> 御 社參

之節不及 伺領 分境迄罷出 直樣御供仕 候樣御書付頂戴仕

上 一々樣御 中陰御 法事之節 奉 拜 = 罷 出 御 香奠獻備 仕 候

觀自 在院 樣 熊野 御 社参被遊 候節又ハ 田邊御通被為遊 候節 々 御目通御 供被 仰付御怨之蒙

御意 每 々御銀拜領仕候

玄猪 御祝儀之節 御餅 御手自頂戴仕 候

公儀 ヨリ 御拜領 被遊 候 御樽 肴於 御城 頂 戴仕 候

於 御城 御謠 初御 儀式 拜見 被 仰付紅白菊之御 臺真

西濱 御殿於御座之間 御目見被 仰付格別御懇之蒙 戴仕 御意 御殿幷御庭拜見被

仰付御酒御

料理御菓子頂戴仕候

顯龍院樣紀三井寺邊 西之丸於 御殿每日大御 ニテ鷸御鷹野之節御供る 能拜見被 仰付 候 被 仰付直樣拜見被

仰

付候

顯龍院樣 へ鷲獻上仕候ニ 付御肴被下置 候

田邊本正寺境內 於港川御漁獵拜見被 仰付候

本地院樣御廟 所へ永代御燈明料幷御石燈籠御花立獻備仕候 三付 舜恭院樣

顯龍院樣 ヨリ 御 銀 拜 領仕 候

先年ョリ代替リノ節系譜弁親類書差出 先年ョリ諸藝毎 K 御覽被 仰付 相勤 申 申 候

寬政十亥年從 公儀紀州へ御附屬之面々系譜差出候樣被 仰出其節相認差出 中候

年々御 書物 方 姓名書差出 申 候

先年 毛 等 ~ 3 リ今ニ E 被 至ル迄二十歩上ヶ米差上來リ申候尚又御家中へ歩増上ケ米被 仰付差上來リ申候 仰 出 候節 = モ 私上

先年ョリ惣 登城御座候節出府之面 K 登城仕諸恐悅申上姓名書 1 御用部屋 へ差出 中候

先年私共仲 ケ間內二男二男思召ヲ以被 召出 候者 十九人御座 候

右之通 三御 座候以上

ED 安政二卯年六月八日支配安藤家ョリ改正之儀達書

與 力 共

知行之儀以來御藏渡 其方共儀若山 表へ年頭御禮其外都ラ參勤之儀以來不及其儀此御 シ = 御 改 IF. 被 仰 出 「地方 ニテハ不被下置候事 方之可任差闘事

御禮式之儀御用人次席 ダ ルベ キ事

葵御紋服着用之儀以來無用可致事 代替之節系譜親類書并年々姓名書親類增减等差出來候へ共以來差出 但シ拜領御紋服其外拜領之品を有之向ハ大切二致置可申事 ニ不及事

但少代替之節御家中同樣御目付方へ先祖書差出可申事

殿樣御儀是迄御城守卜奉稱候个共以來御家中同樣殿樣卜可奉稱事

御館 御代々樣御中陰御法事之節禮拜御香奠差上來候へ共 以來 禮拜公勿論 御香奠 差上等二不

及事

以來御 家中 ~ 上ケ米等被 仰付候節 其方共へモ 同 樣 可 被 仰 付事

年頭 五節句其外 御 禮之節御家中同樣御鎗之間 御城へ罷出候節御家中相詰候溜之間へ罷出可申事 相詰可 申 事 但少御近習目付呼出シ之事

九九

支配之儀ハ是迄之通候へ共諸通 ハ奉行ョリ與頭へ相通シ諸願諸屆之儀モ奉行取次之等ニ候問與

頭ョリ御用部屋へ差出可申事

家督跡目其余御使者之間 申渡之分御家中同樣御目付ヨリ呼出シ可申事

但少番人并出座與頭共御家中同樣長床之間東側へ列座可致事

與 頭宅ニテ申渡シ申通筋ハ奉行ョリ與頭 へ相渡シ候等諸刑モ同樣之事

式服之儀年頭三ヶ日ハ熨斗目半袴七日十一日十五日三月三日熨斗目無用之事

一以來暑寒御尋八相止候事

若山 諸恐悅御機嫌伺且 罷登候節以來同 諸御禮身分御禮等都テ御用部屋 所御用 部屋 へ差出可申 候同 所ニテ諸願諸屆共同樣之事 ~ 罷出 可 中事

右御ヶ條之趣夫々厚ク奉畏心得違無之樣堅相守可申候諸事御家中同樣御取扱相成候間其段相心

仰 得是迄之古形跡形等不申立神妙ニ相勤以來心得振不宜候へ、御教示ノ上承引不致向八入替可被 出 候間兼テ御趣意相心得可罷在旨被 仰出 候事

六月 六日

二甲 右達之趣請難致段翌十九日安藤家へ相達候書付

青木角左衛門初二十二人連署

此度 成 1 私 候樣御達シ申上候處右ハ御意違背ニモ h モ等 被 仰出之御 ケ條 ノ趣ニテハ乍恐難奉畏候 相成候ニ付御運難被成トノ 二付御改正 一ノ御 御通三付乍恐不得止御 趣意 ノ趣御 敎 示被

## 月

與力中自記ノ覺書ヲ按スルニ 去年六月八日改正之件安藤家老安藤小兵衛ヨリ申渡シタル際突然之改正解シカタク其 趣意辨へ度ト一同ヨリ請求之處小兵衛ヨリ種々二部諭强テ申張候ハ、御意違背二當リ運ヒ難りト申聞 手續チ示サベレバ順序不分明ナルチ以テ分注チ施ス以下亦同シ」 タルモノニテ爰ニ御意或ハ御聽思召トアルハ皆安藤家ニ對スル文面ナリ此 朱 一書ノ數項ハ御川人へ差出タル者 タルニョリ如本文中出

卯年七月廿九日安藤家ヨリ前記二十二人ノ者へ達シ左ノ通り

思召不敬之罪八暫り御宥免存意之通江戶表二於テ御数示可被成下候間兩三人早々出府致可申候 東之次第二候然共一途二存諸候虚二聊血氣之勇有之健氣ニモ被思召候右勇氣ヲ忠義之道ニ押廣メ候へハ御用ニ可相立者ト 被成下候樣申立之趣逐一達 御深慮ノ品モ被爲在今度被 仰出候御ケ條書之趣中參新參之輩御請奉申上候得共其方共ニハ難奉畏御改正之御趣 御聽候最御意達背ニモ相當り候故哉一同財物等賣辦覺悟ヲ極メ罷在候哉ニモ相聞エ張以テ不

### 七月廿九日

文中中參新參之者トハ左ノ面々ニテ此分八蓋シ ニテ召抱へタル家筋成ベシ 龍祖ヨリ御付被遊候三十六家ノ内廢絕等ニテ追々ニ入替リ安藤家手限

本五 村 内 兵 衛 匠 生 田 鵬 彌 儉 兵 衛 藏 井平右衛門

牛尾彌五右衛門

三浦兵之右衛門 田 清

大 夫

安 小 守 那 霢

一ノ節

+ 次

源

兩三人出府ト可致トハ此時飛驒守ハ江戸在勤中散ナリ扨二十二人ノ者ヨリハイツレモ一家興廢ニ關スルノ際一人タリトモ居 **残ルベキ者無之是非共一同出府数示ヲ蒙リ度旨主張シ安藤家ニテハ夫ニテハ事々敷相成且海防專要ノ折抦萬** 田 藤十 兵 衞 今 并時之助 橋本十郎右衛門

同年十一月廿一日安藤家ヨリ今一應存念申出候様トノ達シ

南龍院樣ヨリ安藤家初メ三判ニテ拜領ノ知行引上ケニ相成テハ田邊與力ノ規短扇レ歎ケ敷トノ歎願書等三通ヲ差出シタリ是

出シタル書面二無之ト雖モ事實ノ順序ヲ舉ケ解シ易カラシム

テ差許サザルヨリ左候ハバ田邊ニテ一同へ主意教示相成候歟或ハ一同出府差許吳候歟且

等ノ事御用人へ

候ハ、外ニ存念無之右知行目錄一條ノミニ寄り候事哉今一應所存可申上旨御沙汰候其上ニテ出府ノ場ニイタリ候トモ 與力共之內此度之被 1) 御許容無之候再應被 相何申度旨以書付申上其文中承服仕樂候意味ハ先祖トモ頂戴之三判知行目錄ヲ以テ御推察被下候樣トノ趣意ニ相見へ候左 仰出御受難申上譯合望之通御尋之上御数示可被成下候間三五人迄出府可仕旨被 仰出候通り三五人ノ外ハ不相成旨被 仰出候事 仰出候處一同二罷登

十一月廿一日

「三甲」十一月廿八日安藤家へ差出候願書及存念書

武拾壹人 姓 名

之趣相 勤來 此度被 候者共之儀 ケ 條 申度奉存候 仰 出 被 候 儀 認 ジ差出 仰 二御 仰出之御趣難有拜承仕候然ル處今一應存念之品奉申上候樣 モ 三付格 御 出 = 座 之 座 村何卒右御聞濟被成下候樣仕度奉願候以上 一候通 御趣 候得 候元來私共儀 别 奉 御憐愍ヲ以テ以前之通被成下候ハ、冥加至極 y 假命御 畏 今更御懇情ヲ忘却仕 候儀 入替被 八年恐甚以難滥 ハ先祖ョリ當時 仰付 候ラ 候儀 仕 三至ル迄數代之間不相替御當家樣ノ奉蒙御親愛難有 七 候 ノ 二付無 無是非次第 毛頭無御座 據 御 清難仕 候得共別紙 = 候得共先祖 難有任合ニ奉存尚此上精勤ヲ相 段奉 トノ御儀奉畏候ニ付別紙存念 申上 ノ通 共 リノ ョリ數代御附屬 候 = 付 存 テハ 念 = 付 當六月被 此 度數 仕 來

### 十一月

存念書

出候 去 w 九月仲 共私共等一統出府仕御教示被成下候樣再願差出候處右文中承服仕氣候意味、先祖共頂戴 ケ 間 15 モ ノ内兩三人乃至四五人迄之處ハ强ラ思召 モ不被為在候間出 府致候樣 仰

行 申 1 Ŀ 御 御 目錄 候 制 尤 知 知 行 條 行 御 御 1 目 11 目 録 錄 寄 ヲ以 1 y : テ御賢 候 = テ 事 哉 1 ALE. 察被成下 今 御 應所 座 元 來 候樣 存 私 H 共 由 1 由 E 1 緒之儀 盲御 趣 意 沙 -汰 相 27 乍恐 之趣 見 工 候 本 畏 左 候 候 = 1 付 • 外 此 度 = 存 統 念 好 無之右 念之趣 知

認 列 趣 不 申 藤 權 切 正 E 備 候 7. 仕 意 嚴院樣 申 造置 候 處先 7 仕 現樣 = --メ K 同 差出 雕 相 立 奉 既 參 樣 テ 所 神 心 存 以 祖 候 = 拜 御 ~ 得 寬 御當家樣之御 妙 來 之 樣 年 秘 候 3/ y 相 者 被 मि 知 政 駿 申 = 本 勤 ULI h 藏 + 罷 相 府 儀 行 御 河 申 15 1 -御 女 御 之 在 勤 候 禮 仰 モ 被 = 旨 引上 寥 可 御 年 勿論 事 聞 御 右 爲 申 勤 從 被 申 座 Ŀ 醋 = 候 城 思 之道 家 以 其 候 番 ケ 候 御 = = 臣 來 御 召 公儀 當 仰 紋 節 然 ~ ハ 相 心 共 候 出 藏 服 御 勒 = 相 w 御 IJ 得 處 御 相 米 被 絕 國 ^ 着 流 則 申 = 之內 振 共 成 去六 27 人指 用 候 = チ 頂 田 候儀 御 被 加 仰出 被 其 不 仕 戴 邊 宜 代 寫 之於 座 月 仕 田 後 1 ~ 候 者乍恐士道之節 候 仰 被 候 邊 無 御 々系譜 其 罷 進 付乍 ~ 御 テ 外 越 御 ~, 入 11 P 共 >> 當 仰 御 都 大 國 御 座 1 御教 右 恐御 家 出 或 差 附 麗 事 之 テ 參 之 御 樣 出 取 1 御 ~ 属 上意 請 御 御 勤 示 城 要地 供 毛 仕 3 = 之上承 仕 御 ケ條 テ 仕 主 附 年 仕 候 = 操 候 明 取 最 得 相 属之面 々 御 テ = 書之趣 樣 ヲ 扱 親類 テ 候 共 極 或 引 失 ハ 御 振 上 以 वि 間 南 ~ 數 不 儀 格 々 書 Ł 前 罷 罷 龍 々 横 系譜 且 代 致 以 樣 越 須 越 別 = 相 院 3 奉 向 テ 違之品 來 御 y 賀 樣 1 御 F 候 蒙 先 今 殿 引 1 御 1 砌 1 中 3 入 諸事 祖 御 樣 調 下 陰御 被 御 1) = 替 厚 ケ 弁 至 非 罷 為 3 1 ~ 南 y 恩 被 於 被 姓 木 越 龍 附 法 = W = 迄若 1 候 和 御 柳 名書等迄 事 御 院 相 候 遠 規 仰 是迄 表之 州 出 之 諸 成 座 樣 矩 御 付 候 御 私 候 横 山 士 御 家 古 之內 相 候 御 1,1 F 简 表 須 = -潰 御 間 舊 付 付 賀 形 Æ Æ 御 被 ~ 家臣 共 差 3/ 兼 跡 不 柳 雅 看 小 香 為 = 御 飾 御 出 臾 身者 テ 形 極 遊 住 XX 収 與 御 华 改 大 相 獻 居 1 1 仕

恐入候 力い御名目而已ニ相成候ニ付此上如何外被 共此度存念之趣御尋被為遊候御儀 二付不得止御請難仕存念之趣乍恐無 仰出候テモ御ケ條ノ御 趣難奉畏奉存候二付重々奉 覆藏 奉

### 十一月

以上

「安政三辰年正月廿七日安藤家ョリ達シノ寫」

共去冬江戸表不怪天災ニテ衛場所 王差支殊更從 公邊御府內人數减少御取締被 承可仕トノ御沙汰之段江戸ヨリ申來候事 「爲御教示三四人迄ハ可被爲召旨殴々被 被仰出候御時節遠路失墜ヲモ御厭ヒ被成下御深慮之趣ハ若山御家老へ被 仰出有之尚又此程被 仰出之御請書之趣御覽被遊就ハテ尚被 仰出小兵衛儀モ出府被 仰出ノ折抦御遠慮不少能々御勘考尚質素簡易 仰付候條同所へ罷登リ拜 仰出之品 毛有之候~

正月十七日

リ申渡ス 右二付青水角左衛門駒田五右衛門今村喜左衛門成瀨林左衛門山水平兵衛小出與右衛門若山へ出府ノ處二月八日安藤家ョ

四即一横須賀ノ一黨ハ元來大須賀家ヨリ出テ

御家臣 之事ニ思 權現樣御能ニ依テ 内ョ ヲ御與カニ リ百五十石以下ノ士ヲ貳百石高ニ被成下三十六人 召 候然 1 最早紀州之御家臣二 被成候仍テ御出シ被遊候者ニ 南龍院様へ被為附候故二大須賀家ハ放レ紀州御家臣ト成候ハ各合点ノ事 > 無之則田邊與カニラ候是大規辨別之境知行目錄 候左候 ハ、先祖共ハ 御當家 へ被爲附與力ト被遊 候 ハ其時迄 E 合點 = 候

之物ニテ其子相續ニハ父ノ勤勞又ハ相續人ノ器量ニョリ祿之减增有之ハ天下普通ノ捉ニ候與力共

二違と無之候へ共子々孫々迄被下候トノ御墨付ニモ

無之候惣ラ爵禄者其身一代

**南龍院樣** 

ョリ戴候

候儀 七千二百 = 1 知 モ 徃 大平 -千二百 相 古 成 石 ---IJ 石御 代 1 モ 其 寔 वि 1) 家御 被 通 1 難 宫 御 成 達置 有御 御 知行へ御加 1 前 所 一有之事 古井 務旨 恩澤ナ 村 時 之奉 ラ ニテ = ~ 被為置 候將 ズ 制 行 P 御 職 又 代リ是又可 (右三判 當家 候譯合モ有之候故惡事 3 1) 亮 御 藤院 知 知 有御 行目錄之後承應之度其目錄 行 樣 與 力知籠 所務旨 ~ 差上有之尚又寬文之度與 奉行 御 役 サへ無之者 高 職 3 公邊 ツ藤 瓔 院 ~ ~ ハ 御 = 有之與 旗百 達 樣 力知 3/ 有之 差 石無相 之瀬 ブリ 上有之共 知 紀州 蓮 村 后 村 K 茶 1

未

有之能 百石 御 國 相 州 = 龍院樣 初之此 家 成 候 樣 權 得共 無 加 中 二十 現樣之御朱印タリ共將軍宣下之度每 3 地 相違 明 1) 戴有 今般 此 方 步一 成 被 御 御 被 事 所 在 御 之差上 之知 承應以 下 世 加 直 可 柳 ---一致思 之御 增 判 出 置 候別 候旨 行 等 候 叉 目錄 前 慮 儀 取 ケ 先 1 1 米 御 御 候 扱二有之候 御 祖 ~ --迄 復 ハ各家 勘定 代 知 年寄衆連 27 無之候 行目錄 御 3 紀 々 奉行 上 州 樣 手 ノ美寶 ケ米 前 樣 御 御 判 納之御 御 依 意 へい最早 = 書 御 勝手 = テ 被 テ 幼年ニッ 出 候 発 仰 被下 = テ 得共其 Ŀ 渡 ニ御改被遊候故古キハ大 向 規 シ 諸家 與力 當 則 ケ 御 -久 知 有之候 時 差支上ニ = w 御戾 后 テ 割 與 1 ~ ---感狀 御 或 力 1 モ モ 條二 都 御 シ 共 致 下 1 (父之跡) 當家御 無之証 就 モ 諸 セ 同 テ \_ 樣 判 知 テハ 御 刑 之知 代目 行 上 ノ事 = テ 割 家 元與力知之瀬 E 別 ケ 行目錄 米被 之者 紙寫 渡 禄 减 相 = 切 之內 候 =/ 石 續 旣 = 御 遊 跡 禄 7 = 仕舞込 勘定奉 テ可 þ 興力 余米 式 = 7 P 諸大 相 後 請 申 致 非 續之節 儀 1 耳 候 1 名之御 ·行受 村 次 拜 不 -モ 1 新將 見候 第 व 殘 E 毛 同 御 掛 寫 父之跡 相 御 = 御 米為 軍 家 テ 分事 家 現 不 手 振 家之御 今以 混 在 前 合 御 关 御 E ति। = 入 = 聞 戾 知 所 候 E テ テ -朱 候事 紀 行 粉 相 候 シ FI 州 御 ŀ 紀 武 成 1

7 以テ 命知 行 候事 = 候 紀州 樣弁 御 丰 前 = テ 1 左樣 1 御 取計 無之只代替之節 = 改テ 其子 被

渡

候

蘇則

チ

御

朱

即

之代リト

可

見

批

右之趣 候此度申上候書付 27 與力共俸 一祿今以 二依テ幸此等之旨趣申聞試候樣トノ無吃度御沙汰ニ 紀州 樣 3 ツ頂戴ト 而已心得候 ョリ多年混雑多不遜之事 候間此段及演 モ有之儀 述 þ 思召

鬪之工 格 為御守 公邊武 時 御 ヲ以 御治世之折 思慮發 h 寄御 ノ心 政 同 ス 々不快 テ身 道 1 w 護重 夫ヲモ 持故指 意與力 職分釆配 備 城 3 携 相 嚴 分御 ヲ懐 候事 月 守 密 抦 士 = 江 御 候 取 揮 = 且 + = h 八 差 申 儀 戶 御 扱有之候御事 御 御下知向 ハ御家老次二頭役本騎馬ノ任二候へハ夫是申立候樣成行候ラハ自然內憂ト 别 無之哉然迚 請 御 加 當 世 附 譯 = 日 間 滯 被 話 職 モ 以 1 來與 敷 相 府 振 御 = F テ 成 勝二 仰出 モ ニ差支ヲ 役之如 御家 1 外 候 被 力共事要タ 意合 被為 候付テハ 為在 得 御家老共諸出 = 候處 = 7 1 御役名 ラ 直 入 就 申上御代 モ 候 中日 兩三 御家來共名目 相見 樣 追 御 ヘハ N 本之軍 々御家 務 年 家 工 ニテ紀州御 自然急場 扨 老 來 々樣 口 1 浦 場 K = ハ異邦之舶來 御 準 K ニテモ 備 = ハ無之古昔御定 心痛 出 モ御歎息之御事共二被為 =/ = 27 テ 御附 家中 釆 御 張 實備厚 ハ彼等 出 1 配 多 御事 馬 不被 7 7 ヨリ勤ニ 候 モ繁ク 可 モ 被 不 遊何 ク御配慮被為在 ハ ヘノ對戦事情 仰 被在無テ定置之支配 候元來與力 • 3 不得 種 置 出 ツ迄モ 付 居候樣 思 々雜 之御 召 止 奉 事 軍 與 = 候 入 力 行 不 法 1 7 ノ心持敌 並 候 適故ヲ以 候 = 1 モ 1 一騎馬 共奉 テ候 亞家老役 へ共當 申 儘 ~ 共斯ク打續難 Ŀ = 役 小 テ 前 行 候 = 兵 戰 時 テ 事 h 由 唯 顯意 專 衛 争ヲ 々 1 時 = モ 宰相 テ テ 西 合 同 迚 勢之穩 混 相成 第 位 平 洋戦 從 雜 毛 3 同 品品 有 IJ 日

来ヲ 之水 名目 滥思 奉 用 用 石 家 萬 7 候 1 セ w 以 井 候 行 御 被 々 御 A 取 = 1 爲相 家抦 テ 下 其 1 騎 遊 伊 相 野 得 御 召 h 穿鑿 御 直 家 惣軍 ラ 知 次 馬 其 勤 丹 共 候 候 改革 深 勤 セ 勤 役 處 頃 後 御 居 = = 指揮 候 行 大 自 守 候 代 人 = Æ 候 南 被 御 ハ 支候儀 分與力 儀 事 御 h 聊 候 名 椋 殿 龍 場 K 為 與 其 公邊 其 合 禮 樣 在 モ = Æ = 原 院 = 相障哉 有之小荷馱 御 席 力 役 比與 無之夫故 樣 候 1 = 西 = 當テ 定 無之 御 鄉 御 處 h 毛 r = 1 = 其家 思 附 テ 用 多 同 力世 3 抔 未 紀 急務 年 候 人 召 格 候與 御 州 モ 年 E 1 累年 元 次 御 旗 御 Á 御 難 K ~ = = 席 歎息 與 有 共 被 力二 本方御 譜 テ 奉 公邊御 計 兩 ~ = 太平 差置 代大名 之候 行 時 附 力 至 左 家之外 Æ h 候時 被 被 候 宜 御 候 1 ケ = 之御 有 並 家人ト 處 遊 惣 ~ 役 切 國 = = 共其節 之候 是 騎 仰 候 手 候 = 初 付 テ 3 ハー天下へ ハ 之頃 御 規 رر 馬 IJ 出 時 通 諧 不 1 不 興 節 水野 奉 得共 得 1 候 與 用 1 番 矩 殘 力御 役 行 事 力共之 向 唱 K 御 止 h 頭 毛 1 與力 違 頭 御家 家之御 御 物 ニテ 眼 御 相 3 1 ~ 對 y 遭 御 Æ 人 見 附有之既 代 t 頭 -武 頭 與力名目 御 用 來 共 被 H. シ 無之與力之名目 ~ 工 相 々 樣之御 備急 隨順 遊 尚又 家中 立 御 人 奉 取 P 成 ŀ 恥 候儀 候 扱 行 相 3 儀 務 y 致 緒 辱 御 職 當時之處公邊御 成 紀州 = h 大須 有之且 殊 與力 今以 遺志 相 1 丁寧 3 = = 1 = 三十 付 基 障 公私之用 御 成 樣 = 件之通 候譯 賀家环 年寄 御 右 7 過自然潛 ~ テ連綿 御 -傳達 家臣 叉 備 與力之子 被 Æ 騎 ニテ其家 御 至 臨 五 其 為 毛 機應 之御 無之與 被 外 思 用 向 八承知 + IV Po 御 騎 役手 御 मि 人海 御 歷 上 召 哉 孫 仰 變 風 々 家 被 同 引 K 出 モ 岸出 力共 之場 來之如 附 之事 今以 衆 出 强 格 與 御 = 家 上 P 勘辨 テ 置 此 候 ク 71 = -= ~ 事 多 處逃 張 果 候 1 相 大 = テ 相 1 之上 之節 矧 取 樣是 樣子 有之第 顯 不 = + 7 續有之 成 1 候 伙 以 御 本 扱 殘 候 折 惠 相 家 艇 尚 意 御 テ 小 抐 石 勤 Æ 御 1 儀 又此 之御 家老 旗百 荷 老 以 問 候 附 御 御 1 故 駄 THE Ŀ 合 左 13 同

度新宮ニラ御改革之御次第モ有之御兩家ハ一外之事故ヲ以テ旁被 仰出候譯合 三候事

# 二月八日

別紙目錄書左之通

二千 貳百二十四石六斗元高于九百二石八斗六升六合

何千何百何石何斗

元高合貳萬六千四百八十石五斗八升九合

今高合貳萬九千九百八十二石三斗七升

與 力

東百七十五石八斗八升 外六斗八升 外六斗八升

元富何一十石 何

元高五千六百廿七石三斗四升

右之村附從當巳年可被成所務候以上 合七千二百石 外二二十三石二升

承應二年七月

畑方歩入

| 名草郡押合七ツ四分九厘

畑方歩入

紀州同郡

村

紀州日高郡押合 之 一前村ノ内畑方歩入但シニ年分合六ッ三分七厘八毛

畑方村 何

同

高 源 右 衛 門 判

大

安藤帶刀殿

覺

一百四十三石二斗一升

日高郡

宮之前村ノ内

一七拾一石七斗七升

同

古井村ノ内

合武百十四石九斗八升

右田邊與力知瀬戶村之替地被下候從來卯年可有所務候以上

寬文二年極月

宮地久右衛門判

戶田藤右衛門判

安藤帶刀殿

「右二付安藤小兵衛始家老中へ 御深慮之趣件々相尋候處確ト致シ候返答無之同十二日書付ヲ以左

之通中來候

一最早紀州之御家臣ニテハ無之則田邊與カニテ候

問 此 度辨別致氣候左候 >> . 元和 五年田 過過語被 仰付 候節 3 リ紀 州 御 家臣 = テ 1 無之下被 仰

出候事哉

答申評シ

御書 付ノ趣 ニテ >> ソノ時ョリ御家臣トノ唱へハ無之様ニ相聞エ申候然レ共田邊與力ニテ候ト有

紀 州 此 方御 御 手 家 來 離 V F 名目 切 有之樣 1 御 付 = モ 不 被 不 被 成 トノ 相 伺 候 御 事 徃 毛 古被官 候 ~ ハ 隨 F 申 從之人ニテ其 儀 E 相 見隨從致 元 ハ 紀州 シ 相 勤 3 ŋ 候 事 御 承 付 有之故 及 候

一御當家之御家祿ノ内ト申儀可相分事

間 此 中 儀 同 先年 時 = 御 ョリ 免 御 被 下候御家祿 表御家中 へ上ケ米被 = 候 > 御當家 仰出 候度每 ヨリ 毛 ニ與力 上ケ米被 ~ 成私共 E 被 仰付御 3 y モ上米致 免之時 候 毛 御 b 表 申 御 家

答申評

别

致

兼

之此 其通 様ニ有之其後上ヶ米御當家 上 = テ ケ米之儀 後 御 = 有之候此節 L 御 被 成 表 ハ 候與 御入國間 3 リ上 力 1 ケ米 處 ハ 御家來 = モ無之御 テ モ > 不 ^ 上 被 被 1 ケ 繰合ニ依テ被 御 地弁 仰出 仰付 立 不 趣 被 候 = 相見エ 與力 成故 時 1 此 地 别 候へい 御家中 仰出續 1 = 上地 被 御家祿之內ト 且 仰 テ上ケ ~ 一旗十 モ 立 掛 Ŀ 步一二 ケ米 地 ケ 米被 被 被 一步銀迄 申樣被 仰出 仰付 仰付 地 伺 所モ 御 取 候 候處 手 趣 集 前 差上與力地 御 = モ 入 相見 高御收 候得共確 = 御 候近 戾 納之割 シ有 年迄 E 同

致シ候儀ハ申無候事し

世四 御 右之書付 表之御 達書 日上ケ米被 家中 ニテ 類 御 = 用 承應以 テ 人 仰出候節田邊新宮與力 E ~ 差出 ナ ク 來安藤家 又安 3/ 尚 /藤家 口 1 Ŀ 禄 中 = テ P = 安 相 毛 成 不 藤 モ 付 候卜有之候 家 唯 別段御書付ヲ以テ 3 y 田 邊與 1 諭 力 達 共承應 b 面 申名目 且 家老 被 3 リ遙 = 3 テ 仰出則上ヶ米仕有之付承應以 y 力 中 申 百年程 評 フ => ラ 答 後 ツ 天 丰 明 書之 候 七末 樣 ナ 趣 + w = モ テ 月 1 1

意 地 來安藤家之祿之內卜申處合點難仕 = 金之丸 付家老 7 用 ニテ確答致難 Ł 紀州 御 家中 ク 差圖 = 替リ不 1 不 ト右天明 致候 申其外 ~ 共イ 先祖 度被 ツレ 跡方 仰出御書付寫ヲモ示シ且御軍役指物 ~ ノ適證 成共尋 數 候樣 々ヲ擧ケ家老 トノ答 ニラ實ニ進退惟 寻 候得共唯支 八今以 谷 y 配 家深 テ紺

一三月朔日御用人廣田杢之右衛門ョリ申渡

無

限

=

付

不得

止

明

裁

ラ仰

度

趣

申

出

汉

1)

相 立 致ト 此 々中 \_ テ 掛 聞 回 自 y 捨 = 又 掛合 相 分 件 ニ致シ ヤ 果 \_\_ 人 故 田 中安藤 汉 章 邊與 市 難 リト 退 ク且 = 力古参二十人跡入二人合廿二人ョリ訴出候處內佐津川楠之助 云 候 相 家徒役山本金吾卜申者卜直參陪從 手向 趣 成 ナ 候 y 樣 Ł 候付 依テ二十一人 = テ 不 >1 面 得已討捨其段可屆 皮 不 ŀ 相立 相 成 h 其罪ヲ 及 12 也 出 1 爭論 其後楠 處萬 ---已二 事 = 及 之助 身分 引受後 E 被 金吾嘲弄妄言ヲ 1 御 引下 難 城 7 下 殘 候 折 ^ ス 罷 H 掚 出 败覺 災 八該改革 居 吐 難 悟 候 仲 丰 處終 人 5 が前 承服 III テ 無屆 洲 共 浪 相

# 田邊與力 姓名廿一名

意 之品 田邊 -27 隨 御 モ有之尤 順之儀等先達 趣 Æ 與 意 力勤 候 Æ 共 振等 有之往 承 公邊幷此御方ニテ 去年 服 相 年與 難 飛 達 致 候 力被 趣 驒 守 趣 = 有之近來海防 テ 殿 仰 此 3 付 ŋ モ近來 度拙者共 御 田 邊へ 改正 被遣 御警衛向等厚 之趣有之候 御家祖御制禁之品夕 申 有之ニ 出 之趣 付 處 應 7 各 1 勤向 御 ハ = 尤之 ハ存念之品申立 世 話 ŋ 勿論 趣 þ 振 王 モ = 被為在 依時勢追々御 身分之儀迄諸事 王 相 聞 不 當今之時勢彼 候 致受用 ~ 共 改革 兀 來 飛 候 崩 被 賱 = 是之御 守 付 力 共之儀 仰 殿 尚 H 下 御 趣 知 E

諸 有之儀 瓶 意 事 相 御 T 伺 旁飛 候樣 人下 騨 知 守 統熟 次第 殿 = 中申 帅 王 妙 深 合 丰 = 出 致 御 精 3 趣 隨順 意ヲ 相 勤 以テ 可 家中 申 事 無余 ^ モ 和 儀 熟 御 改革 ノ上 御 毛 有之事 警衛向等 = 候 八尚更專要之折抦 ヘハ 右等ノ 趣ヲ 萬事 モ 篤 當 F 時 相 心得

安心 與力 代 飛騨 候儀惣テ = 可 至 守 被 被 殿 y 御家中之向 候 仰 隨順 遊 付 テ 御 1 候後 尚更相 下知 事 ->> 付其段能 身分之進退賞罰其外安藤家限一ト手之處置二御任七萬端 = トハ差別モ有之尤安藤家ニテモ 任 闖 飛 セ 驒 可 守殿御 心 相 得 勤 候樣 身分其上數 爲宜樣厚 ーク心掛 代减 禄 精勤 モ 家來卜申品 無之田 致候 邊藩 ~ 7/2 ニモ無之全ク與力 與力之御 = 罷在累年 趣意 1 同 家存 御 モ 恩澤 八十申 相 念通 立 E 所 E 有之旁後 = = テ諸事 被 = 申 モ 御 付

知行之儀 有之候間 引受同家之所務 其趣 モ 御 相 國 = 致 心 初 得可 シ 與 田 力 申事 邊領 被 仰 ~ 御 付 差加 候節 へ有之 い目録ヲ以テ被下置候儀其後 公邊へモ同家之祿高ニ籠リ御書出 ハ安藤家ニテ致支配村 シニ相 成 候振 々等

=

毛

### 月 朔 日

儀 候樣 去 E N 衣 右 ,卯六月 御家祿之內被下候 被 承 御 服難 用人 仰 成旨 出 被 ヨリ 候 仰 說諭之趣在 付 ニテ三月廿二日左之書付安藤家へ差出 出之御 出 府 仕 b 難有 ケ 1 條之趣乍恐難奉畏段 被 田 邊 拜 承仕 仰 ノ者へ申合一同熟儀之處安藤家ョリ教示之主旨ト大様同 聞 候處 = 御座 候付重々奉恐入候得共作此上奉畏候儀 紀州之御家 申上 候 3/ 臣 = 付テ 候段御用人心得迄二翌廿三日 = テ >> 27 無之只田邊與 此度若山 表 = 力 テ御深慮 1 而 27 何卒 已 1 屆 趣 樣 御容赦被 出 デ 知 拜承仕 二付 IV 行 致

### 月

之儀 何 受用 承 然 樣 E 分 服 = N -右 庭 不 毛 由 1 御 御 致 四 懇 出 ----々論 安 願 候 用 テ 月 之 慮 此 朔 A テ 限 書ヲ 安 趣 度 H 1 藤 リニ 不 其 入 御 一替之儀 以 容易 用 家 汉 御 テ 人富 テ -申 モ 儀 申 不 聞 不 聞 同 快 永 ---E 被 候譯 家 平 方安心 + ~ ~ 對 願立 思 郎 = 3 召 > 3 ツ田 尚 系 候旨 此 無之執 此 忍 F 邊與 £ 入 嚴 屆 面 政 候 出 重 力若 K 中 儀 候 1 自 御 3 右 -付 分 處置 山 リ沙汰有之 1 AIL. 段 詰 1 儀 余儀 々 合六人ヲ = 厚 申 モ グ 御 相 諭 世 趣 成 1 趣受 呼出 君上 話 The state of 候 7 7 ~ 用 モ E 1 --シ 無之輕 安藤家改革 可 E 相 自分之為 有 辨 御 之付 承 ~ 神 知 本 成 [1] 妙 不 1 之趣鬼 Ŀ 分 宜 心 = 果 得 殘 -II; 念 振 E 1) 角 派 候 版 外 該 難 服 申 六 12/ 27 第 牧 你 7 諭

四 月 千 八 日 H 邊與 力 3 IJ 

申 渡 通 入 替 願 立 候事 之旨 御 上元 用 人 ~ 書ヲ 答 書 以 差 テ ----出 同 ス FIF. 應 熟 儀 候 得 共 イ ツ V \_\_ モ 承 服 難 致 故 发 쨦 =1 1)

右答書 随從精勤 御 分 IJ = ,受領 差置 付 1 儀 承 服難 安藤 被遊 泛 1 可 眼目 毛 致 改革 致覺悟 家ヲ 候儀當今ノ b >1 無之テ 安 殿 1 藤家 主 樣 然 趣 IV b 時勢 ナ H 7 >1 ---下 " 時 於 申 勢 長 樣 = 知 テ 文 间 改革 不限是迄迚 --= 依 Tr = = 差支候 付要畧之 テ チ 1 身分 趣意 至 " . テ 毛 樣 7 13 萬一 テ 當今 رر 1 全ク 趣 改革之事 非常急務 -1 候 時 勢武 上之 ~ 辨 共 御 别 ノ場合 備嚴 元來 手 難 7 致 興 敷 力共 雕 A. 御 = 知 1 世 V 申迄 切 行 話 ハ 非常 永 之儀 毛 被 ク モ 君 無之其 寫 安藤 為 御 Fri 1E 候 家家 手 1 道 時 部 小 之下 lil 與 188 派 -11 絕 邊 1 共 内 知 候 龙 自 儀 3 ---

六月七日田邊與力御咎被 仰付

田 一邊與力 **貳拾一人** 同シ 暑ス

六月十四日田 節 與力共身分之儀ニ付改革ノ趣意其方共承服不致强情自儘 勿論身分ノ儀迄モ諸事飛驒守下知ニ可致隨順 1 時勢不 得止改革之旨趣 邊與カラ安藤飛驒守へ 再應分ケテ御教示之趣モ 被下切 二相 成 1 ノ儀ハ 受用不致段不心得之至二付吃度押込申付之 前々ヨリ毎々被 ニ申募不東ノ次第ニ有之候元來勤向 仰出候通リニ有之尤當

同 日 新 宮田邊與力兩家へ被下切二相成候二付御手前御帳へ之姓名相除キ候樣トノ儀ヲ布達

IJ

### 安 藤 飛 驒 守

以ラ田邊與力共其方へ被下候萬端手前限リ仕置取計可申旨被 海岸御警衛 1 儀分テ被 仰出有之候就テハ人數配 當振且下 知之都 仰 出之 合モ 有之二 付格別之 思召ヲ

六月十 四 B

右之趣六月廿六日安藤家 ョリ與力へ 相達之候處翌廿七日廿人之者銘々左之通暇願出九月十日 三至

リ次筆之通斷然暇差出 シ タ y

一倉種房 幼 年 故ヲ以テ田邊へ居殘ル依テ廿人 = 相成 IV

此度從 候へ小御當家樣ノ御家臣ニ相成候儀ハ甚タ以テ當惑至極ニ奉存候ニ付重々奉恐入候へ共永ク 御 表樣御當家樣 被 仰出之御趣御通之儀拜 承仕 候得共先達ョリ差出御座候通之所存

御暇被 仰付被下候樣仕度奉願候以上

六月

九月十日安藤家ョリ達之趣

海岸御警衛二付人數配當振且 御 下知之御 都合 モ有之此度從 表被 下切 = 相 成 候處一 統 不敬之

願書差出 一候段御 不快二思召候 二付御取扱比振 モ 可有之等二候 へ共御憐愍ヲ 以テ 願之通 永御

下候

畢テ御國法ヲ以テ紀勢二ヶ津尾張水戶御構被成候

九月

楚ヲ皆 廿二日 右二付廿人之者速ニ妻學ヲ携 悉ク w Æ 被 確乎志操 召歸御 ヲ變 切米四十石ヲ賜 セ ス 後濱中陽照院海辨深 ~二百三十七年間父祖墳墓之地 ハリ小十人小普請松坂御城番被 ク其志ヲ嘉 タル ミシ 爲 田邊表ヲ離散四方へ流浪普ク辛 二百方哀訴終二文八三年四 仰付于今連綿タリ事 ナハ同年 月

之本記ニ詳記ス

以テ先鋒チ命シ大須賀五郎左衛門康高之部下タラシム後大須賀忠次榊原氏チ嗣キ舘林ニ移ルニ及テ其大半ヲ留メ安藤直次ニ 左右シ剩へ君臣ノ名分チ執ラシメントスルハ越權專横ト謂サルチ得ス抑横須賀薫ナル者ハ 於テ與力身分ヲ改正シタルハ安政二即年六月ニシテ未タ被下切ラサル前即チ直臣之籍ヲ除カサルノ秋ニアリ然ルニ私ニ之ヲ タブ安政三年六月十四日兩家へ被下切相成御手前御帳へノ姓名相除クトノ布令アツテ初テ直臣 スルニ新宮田邊與力之御禮席ハ御役順帳ニ於テ塩硝奉行之次平士惣領之上ニ列シ純然タル御目見以上之直臣タルハ論ヲ待 シメ御秘藏ニ思召候へトモ被進トノ (名臣傳養須賀隊ノ部ニ詳也) 將タ横須賀組トイヘバ御先手ヲ可勤ニ限リ先手トイヘバ武臣之樂譽之ニ勝 上意ニテ 龍祖ニ賜フ處 ノモノ也サレハ 龍祖 ノ思召モ淺カラス殊遇セラル、 神祖武功振群之士九十人尹撰擇 ノ籍ヲ脱シタル也該安藤家ニ ルモ ノナシト

自他認メタル ハ現時ノ風紀ナリ

云 御情ナキ事ヤトテ涙チ流セシナリ是慶安四年ノ事ナリシ千福殿聞及ヒ組頭へ對話之刻。扨々驚入タル心入也ト悦ハレケル 交跡目横須賀大御番ニテ問モナク御供番ニ被 承應ノ比迄 毛 明日 **事** ノ有樣二御先手役トイフチ且々規模ナル事ニ婦人迄モ聞馴勇々敷事ニチモヒシ風俗ナリ芝園四郎兵衛 仰付老母以ノ外不快ニテ来タ年若キ者何タル思召ニヤ御先手ヲ除 カレタル

千福九ハ安藤義門ニシテ直 次ノ孫直治ノ子時二十六歲二リ

又同書ニ 御代格外之御役替此二ツ(一ハ某ノ事暑ス)覺用候ト老人物語リナリ 下置今暫少捐助度可存民~トモ當時小笠原與左衛門(人工黃頁買用香頁ト))目標市川門大夫(禮須賀組也武勇抜群)御目付年數之上百石御加增被下其後大番與頭被 御加增被

又橫須賀根元記二 ~ 為鎮被遣跡役 八會根孫大夫長久渥美源五郎正明兩人御先乘ョリ被 **摩應三年甲午八月六日** 安藤義門死去ニ付與左衛門チ(小笠原與左衛門横須賀番頭ナリ)當役御免ニテ田 仰付(中暑)同年十一月義門跡目相濟候二付與左衛門

毛

於テハ荷モ名分サ正シ道義チ重スル限リハ猥リニ威力權勢尹以テ誣へカラサル明也安家之家等、主ノ非尹諫ムル不能 然ルチ後子孫二至リテーツハ連綿直臣ニ列シーハ陪臣ニ下リテ直臣ノ名籍ヲ剝奪セラレ而カモ罪モナク理由 平士ニシテ地位敷級低シ然ルニ頭年若ナレハトテ下ツテ其相談相手ラ命セラル又義門死去跡目被 之チ幾層 將帥ヲ空クシ給ハス若山大御番頭 御供番ハ武官之歷々大御番ョリハ數等上三列ス昇進如斯而テ其母源泣悲歎ス監察ハ大夫参政ニ亞リ權職也横須賀大番與力 嗚呼君幼ニシテ政大夫ニ在リ權臣法ヲ曲ケテ無辜ノ忠良ヲ害ス一大缺典ト謂ハザルヲ得ス情哉 ンヤ元ヨリ一味一躰 亦唯々順從、 若山へ引取云々 ノ重キニ置キ且其黨ニ於テハ若山田邊 小兒ニ遇スル如キ筆法ヲ執ル愈諭シテ愈服セズ窮策遂ニ被下切ノ命令ヲ下ス誰力豊質憑激怒セサルヲ得ン哉 ノ同僚齊シク御入國二供奉シ來リ唯地之樞要ト畜馬田獵ノ便等二依リ低祿ノ土圖取ニョリテ田邊へ被遣 ノ職ヲ解キ特ニ田邊へ被遣シ如キ彼是參照シ來レハ決シテ横須賀黨ハ苟且ニ不被思召人亦 ノ別ナキ知ルベキナリ統御如斯ナレハ武臣何り戰場二一死 仰付迄僅ニ三月ノ間モ ナ潔クセサルチ得 モナシトイフニ 其

三月十九日於御庭鳳鳴閣水野安藤兩家來ノ銃隊調練 御內覽被遊

四

月

湖

E

TI

戶

八

堀

御

屋

敷

7

堀

田

備

中

守

深

川

小

名

木

澤

屋

敷

1

御

相

华计

替

御

願

之通

相

齊

调

落

成

除ノ新宮 東カ カカ

同 月 去 IV 晦 # H Ŧi. 江 H 百 赤 7 以 坂 執 邸 政 內 初 文 武

Fi.

月

千八

H

-

人

K

得

手

不

得手

毛

有

之諸

藝

樣

=

達

3

候

儀

25

難

打

屆

俄

=

付

鈋

々存

念

二任

-1-

御 用 人等夫 々分 擔掛 1) 々 々 被 仰 付 文武 學 制 之 部 ---詳 北

藝ツ、専出精可致トノ布達アリ

六月十四日新宮與力之名籍ヲ被除

左之通 御 家 老 村 松 卿 右 衛 門 3 1) 水 里产 + 佐 守 ~ 申 通 ス

新 宮 與 力 1 儀 1 權 現 樣 3 1) 被 寫 附 候 御 由 稽 E 有之 都 テ 御 自 分 限 仕 置 等 御 取 計 1 到家 = 1.1 御 手.

前御帳へノ姓名ハ御除相成候事

此 日 時 H 邊 H 邊與 與 力 力共安置 3 1) 訓 藤 出 飛 1 件 輝 守 = 付 ^ 被 テ 也 下 事 切 萬端 1 同 H 三: 之條 前 限 1) = 操 仕 置 上 ケ 取 詳 計 記 11 之 国3 如 旨 3/ 被 仰 出 是 木 年二月十

七 月 + H 長 崎 = テ 111 鷳 陀 加 比 <del></del>丹· 3 1) 英 國 軍 艦 渡 兆 ス ~ 丰 旨 7 Ŀ. ス

七 守 月 中 村 中 為 煽 H 亞 -命 木 利 セ ラ 加 船 V 抗 下 拒 之談 渡 來 判 官 -及 吏 フ 1 P w 雖 y 毛 ス 米 7 本 人 邦 肯 セ = 在 ス 八 留 月 セ 六八 3/ 日 X 遂 ン 非 = 7 27 請 w IJ 7 ス 下 7 H 差 木 置 11 米 非 船 1: 111 113 帆 濃

依 テ 同 人 并 = 通辨 官 7 柿 崎 王 泉 寺 = 11: 宿 セ 3/ 4

是月二 八月三十 十三 H 日 蘭 ハ IV 人 IJ 3 ス 1) 在 英 留 國 1 3 事 1) 7 猶 所 义 司 交 代 易 7 願 以 出 テ वि 御 申 奏 旨 聞 其 他 相 成 海 外 之事 情等 忠 告書 7 呈 ス

りの考案にして慕閣の採用せる所さなりたり 乏の品も補ひ候迄の名目にて交易同樣の取計等有之上は交易御差許に相成候は1何方も平穏に相成可申候さは則當時外國掛 親も交易も舊格之通り不相成さの御趣意に候へ共既に亞墨利加へは御決斷あつて和親開港迄に至り交易の唱へは無くさも映 官たるに相當の待遇および保護あるべして請求したり是今日に於ては當然の請求なりて雖も當時に於ては大に幕閣を驚かし して彼が望を滿さしめざるに彼猶壓足らずして交易を望む是を處する如何して然るべきかさ幕閣は評議を費したるに畢竟和 たるが如し爾のみならず長崎にては英國より交易取結の儀に付追々使節渡來致し可申さ云へる注進もあれば曩には和親な許 二日 ク ハルリスが下田に來着するや否や直に下田奉行に面會して閣者に宛たる書面を差出し總領事兼外交事務

行 表 造被致大炮等 良港ノ 八月二日紀州 有之候 相聞 ~ 御 相 承合 候 通 趣 儀 シ = ---其餘 付 大 被成 候 据附被 阪 此 處友 加太浦 度大阪 凑 候樣 1 右 5 1 相 嶋 海門 御備 可 御 備置 被 船 表寫御 1 申 形 內 要所 船トシテバツテイラ形二十 E 冲 = 候樣可被成 傚 備製造被 = 候松平阿 1 嶋 E 付防禦筋之儀兼 於彼 3 IJ 波守 地 候尤御備 由 町 仰付 良港六本 奉行引受製造被 ~ 候 モ 備船製造之儀相 船 阛 テ被 ジノ内一 名水 松邊迄 艘新製之儀從 ツ 仰 艘當地ニテ製造ノ上大炮等据附追テ大 テイ 1 出 海 E 仰 有之臺場等御 ラ 面場 付 形御 達シ候間 院事ニ 廣 公儀被仰出 船 = 付大炮玉利無之場 二傚 候間 可被得其意候 取建警衛向 ヒ備船凡二十艘程 委細ノ儀 紀 州 加 、大阪町 夫 太浦淡州 所之由 ヤ 御 モ 阪 製 話 由

# 八月廿五日夜江戶大風雨

溉 y = タル 1. 中潰家怪我 合 モ 7 矢 • 1 チ 如 丰 人等無之ト ク V 大 飛ラ赤坂 木縱橫往 雖モ未曾有之暴風雨ニテ破損莫大ナリ御本殿火ノ見櫓之上層太皷 一裏貮丁目へ落チ石 來 = 轉倒 2 歩モ面ヲ向難キ有樣懷愴惨憺言語 瓦之飛散雨之如 ク 板塀 フ目 板飛來リテ板 ニ絕ス都下邸宅破 重 ヲ貫 ヲ釣 ク

壞人畜死傷最

モ多シ

晦 日 御! 家 老 3 IJ 方 1 布 達 T y

末 此 御家中住 ケ 敷御 度風 々 \_\_ 救 至 雨 居向等 ル迄銘 助 = 之儀 付 テ 々御役 及大 毛 1 每 所 破 々 々 難滥 ノ事 々弁高之割石ニ 御 破 之 = 損 趣分 テ何分難被 モ 夥 7 ケテ御憐愍被遊候付 去年 付金一 為行屆 地震以來引續 朱之積 折折 y = 7 猶格 キ又々莫大之御 1 以 候 テ御 別之譯ヲ以 ~ 共此度 金被 下 ノノ儀 出簡 テ此 候 ハ是迄 間 ニテ 香 度 細之儀 = 限 御 ニ無之暴 操合 リ大寄合 1 御 猶 以御六 训 風 已下 ニテ 定 所

派合 山 申 事

格役者 請 右之通 华减之等候事 ハ十五石平シ 持禄 御仁惠之被 平 シ小 以下 普 清之儀 小普請 仰出モ有之事ニ付御 ハ大御 ハ十石御勘定奉行支配小普請ハ八石平 番格 小 普請 時節ヲ相辨へ何分ニモ ハ二十五 石平 シ 獨 禮 相凌候樣相心得可 小普 シ = テ被 請 ハ二十石 下末 々相 小十 申 部 人小善 屋

一ノ筋

月 腳 H

十月十 H 君澤形船新 造

御家老 3 リ左之通リ御 勘定奉 行 ~ 達 ス

此 度為 御 手 船 君澤 形 艘浦 賀奉 行 御 賴 於浦 賀 太 御 製造 相 成学 候間 為心得 相 達 シ 御 用人御目

付 七 可 被 申 合事

右 御 出 箇 1 儀 1 於 政 府 取 扱ノ品有之候事

君澤形 ŀ ر 洋風 二本檣之帆前 = テ今酒等物品ヲ運搬スル小船之事 也蓋伊豆君澤 ニテ 新造 = E

賞儀地士濱口

IV Æ 1 ナ ラ ン

十二月八 日 御 屋 敷 御 相 對 替 相 濟

青山 御 方千 權 駄 田 ケ谷 原御 御添 小 姓 地之内ヲ 鈴 木伯耆守 中 根米 拜 領 次郎 屋 敷此 ~ 三方. 度御家 相 料 小 替 普請 御 願 之通 中 根米 相 次 濟 郎 拜 領 屋 敷ヲ 鈴木伯耆守

此

十二月廿日 地士濱口儀兵衛ヲ被賞獨禮 一格ヲ賜 フ

紀州有田郡湯淺紅 廣村住 居 地 士

濱 口 儀 兵 衛

兼 々心 得振宜且村 內世 [話等行] 屆厚骨折候付 獨禮 格 被 仰 付之

助クル 儀兵衛村內公共之事ニ盡力私財ヲ投シテ = 擧ラレ 等善行 廢藩置縣之後東京二出 勘 カラ ス 故 = 此賞 テ遂ニ洋行ヲ アリ後 明 窮民 治二年國政改革 ナ 7 シ 救助 異域ニ 嘉永七年地 死歿 = 際 ス事ハ シ 學習館 震海 本傳 嘯之時 知 事 = 詳ナリ 松坂民 百 方賑恤其飢餓 政知 局事

處本日執

政諸

有

可

初

メー

同

着

具ニテ演習ス

着具

ハ 是力

初

× ナ

リ此時は

詩

歌連俳

何

= 给

ラス

J.

得ア

w

# 南紀德川史卷之二十二

## 昭 德公第三

# 安政四丁巳年

一正月十八日若山湊御殿御

庭ニ於テ着具

騎戰

調

練

ヲ演ス

若山

=

於テ

七 II.

戶

-

等シ

17

騎戰

演習

公

-

歲

向 > 短 册 = シ W シ 出 ス ~ シ ŀ r y シ 由 = テ

駒いさむ若草摺りの音さへて なへて旭にむかふ小紫 句ふをそこそ春風ぞ吹く 誰あうつ太刀に花やちるらん

駒

乗る駒 のかあみくつわにとりようふたけき姿をうつしてそみる

靴 政 人 + F し 縫 丹 心殿之助 波 宇

10

出

45

儿

郎

三月十四 日 就政 二行逢 が節 禮遇ヲ布達ス

1

御家老 3 ツ江戸 二於 テ

近頃馬 上等ニテ往來ノ向 モ多ク候處吾々共初於途中行逢ノ節自然無禮ノ向有之候ラハ他ノ見込

不宜候間向後左之通相心得可 中事

我 々 共駕 籠弁馬 上之節 毛

御 目見以 F ノ面 々 駕籠 テ行逢候 1 • 片寄控 戸ヲ引會釋可致事

馬上ニテ行逢候節モ同控居笠ヲト リ其儘ニテ會釋可致事 四

月十

日菊

地

角

右

衞

門

御

生育

掛

ッ等

被

仰

付

御

屋

敷

h

唱

フ

我 々共歩行ノ節 ハ勿論下乘下馬 ノ上 會釋 可

致事

但 3/ 御屋 一敷內 ノ差別ナク忍 E 1 節 11 會 釋 = 不 及

已下役 ノ儀ハ是迄 ノ通リ 相心得無 禮 = 無之樣慇懃 = 可 致事

三月十八日雜一

司

ケ谷鬼子母神

^

御參詣御歸途

水野

土

佐

守

原

町

下

屋

敷

御

立寄夕七

時御

歸

舘

被遊

三月廿八日江戸御家中 ラ面 一々鼠山 = 於ラ騎戦 調 練 轨 行 諸 有 可 出 張 ス

四月九日深川新大橋際 7 御屋敷 = 借 地 相 濟

深川 濟 深川 新 大橋際中 奥御 小 姓岡 野 大學頭 屋敷千百廿四坪ヲ 公儀 へ御達 ノ上當分此御方へ借地

=

相

御家老申渡

菊 地 角 右 衛 門

御 生育筋 奥 向 御 取 締 掛 被 仰付之

Fi

人

追 上 3/ 御 御 K 爲 侧 御 ヲ専 向 成 長被 1 儀 遊 = モ 可 萬 候 心 端 付 掛 テ 相 存 愼 27 付 11 候儀 相 御 勤 作 法 候 諸事 向等 樣 獨 政府 此 别 テ 上 行 御 屆 大 E 申 如 切 談 何 1 取 御 F 計 儀 存 मा 候 = 品 付 申 事 御 1 遠 為筋存 慮 ナ 7 差圖 候 儀 致 1 III. 3/ 腹 精 々心 藏 御 カヲ 心 付 盡 申

角右衛門ハ菊地衡岳ノ孫ニシテ文事アリ御用人筆頭ニシテ御勘定奉行兼帶土州大夫ニ容レラレ威權大ニ行ハル安政五年

四

74 人 馬 月 + 四 + 九 頭 御 安 庭 藤 鳳 飛 鵬 驒 各 守 於 家 死 Fi. 御 十 家 中 及 馬 水 野 -无 安 藤 頭 兩 7 出 家 ス 來 陪 共 臣 騎 1 壶 戰 循 調 練 御 覽 御 覽 之ヲ 被 遊 初 水 野 × 士 1 佐 3 守 7 家 百党

1

公儀御 x

相

續

ノ御

供

沿連

八百石二

被

召出

諸

大

夫備前守

1 稱

ス

長子

,純太郎

明

教館

ノ講官

タリ

近時京

住:

=/

文章

+

以

開

3/

菊地純

是

日

-

テ

月 十 H 武 循 1 儀 流 -不 限 銘 K 存 寄 次 第 गि 相 學旨 布 達

御 家老 3 1) 於 江 百

御 家 中 1 面 K 武 勘 稽 古 1 儀 御 趣 意 之品 E 有之候 間 以 來 鎗 劔 7 初 义 都 デ 流 -不 限 鈋 大 45-各 次

第 流 儀 7 Æ 致 稽 古 不 苦 事

右 志 1 從 T 來 w 毛 1 習 1 慣 E 各 師 修 ユ IV 行 サ 1 鎗 8 劔 W 杯 7 確 最 信 陋 隘 3 他 1 風 流 他 T 門 w 1 = 鎗 3 劔 ツ テ 7 度 机 外 視 3/ 或 1 他 流 和 HH 7 理 1/2 1 P

七 月 # 几 日 亞米 利 加 使 節 登 城 拜 澗 1 儀 御 内意 被 仰 出 堀 H 備 中 守 3 1) 御 家 御 家 老 人 ツ • [11] 人

宅 ~ 呼 出 3/ 今夕 封 物 -テ 相 渡 候 書 付

變革 利 IJ 豆 3 州 加 1 1) 及 書 被 下 條 t 翰 申 田 約 候 付 持 表 付 參 E 候 = 在 相 テ 1 -齊 節 付 留 27 其 和 江 1 親 都 亚 御 戶 来 或 出 1 府 或 府 利 = ~ 於 = 罷 加 テ 儀 モ 出 官 帝 强 相 王 恵 寬 事 王 テ 成 候 永 申 彼 儀 以 拜 寸 國 來 認 候 大 = 付 外 差出 間 統 追 國 右 領 官 御 候 K 3 吏事 儀 取 下 1) 扱 世 田 1 界普 此 書 向 本 之御 節 行 翰 江 通 3 持 IJ 葵 制 戶 1 参 及 度 取 致 雁 E 計 御 3/ 改 對 江 儀 無之 趣 候 戶 御 申 處 ~ 差許 候 聞 罷 和 親 テ 候 出 有 追 ハ III 1 相 差 K 或 彩 111 上旨 成 々 城 間 11 御 敷 大 或 目 弫 形 統 E 黑 外 領 H

ラモ可被仰付 思召二候此段先御內意可申達旨被 仰出候事

事 近 處右文中 亚 被 防 水 被 \_\_ 存 テ 殿 并 ク ŀ 米 百 承知 被 被 利 仰 御 前 候 致承 寫 處 相 加 出 軍 中 ·何儀 仕 見 召 糾 印 制 1 吏 然 候儀 分 候 知 御 登城 ルニ 敷實 ヲ認 樣 天 候 改 15 御 下 處 E -廿六日 モ 彼 等ノ 危 御 後 × = 1 左候 有之候哉御 世 ク 差許 胜 3 世 被 神祖 御 1) ~ 被 テハ 秦 强 用 = 存 為對 以 御目 至リ水戸様 御 日 テ申 候御 來 此 免被 御 德川 直 聞 見 粉 上益相募 1 内意被 三差上 御 候 城 王 威德 仰出 家 H = 1 處於御 村 被 1 3 一飜譯被 本 是御 御 = y THE リハ左之如ク 相抱不 叉 余 仰付旨 伺 M: 如 候 辱 儀 持 座 論小 之間 何 ラ 不 彩 容易儀 仰 相 ハ三家ノ 1 作夕御 付 儀 齟齬之故 城 成 御 樣 申 御 被 料 如 何數事 御 申 立 目 顏 立場 仰 處置 見 渡 御 Ŀ 候 一候迄モ 立 モ 御 脇 ア ナット 難計 有之 差御 柄恐入候故御用 有之樣被致度第 内 1% モ 被 意 1) 無之厚 一云而 御 II. 御 拜 差戾 夷狄 仰 書 领 付 取之趣 ノ上御 シテ今月本文ノ 候 ク -3 御 御 儀事 リ書 水 評議 成 內 = 夷狄 不 候 情 朝 願 戶 乏上 之通 相 殿 相 1 不 7 モ 得 前 成 夷 振之 リ海 御 b 止 中 如 = テ 側 狄 御 約 7 20

**平此段申上候樣水戶殿前中納言殿被申付候** 

抗拒 按 所ナシ然レド 下滿面外情 七 今日初像 スルニ本條ハ去年七月二十一月米船其官吏 3/ チ勉 × タ ムト N 二不 ノ能り及フ所ニアラス實ニ維新開 12 爾後切 及 雖 ル 通順周昏迷單ニ蠻夷我ヲ凱覦スル 毛肯七 毛 ノ有 ノト妄断 迫出府拜謁等要願遂二爰二 ス 司ハ世界ノ大勢時運 和蘭亦切二各國 シ外 人チ視 ル事念獣 ノ事態世界ノ形勢等開申强テ拒絶 明 ノ向フ所早晚國躰一變ノ機タルチ觀破洞察シ開國主義チ取ラント其辛苦萬難 ハルリスチ下田二截來り我抗拒尹顧ミス强ラ留去リ不得已補崎玉泉寺二上宿 至ル ノ基チ開り全り爰二在ル 毛 ノ如ク和 ノト信シ徒ニ自員尊大例ヲ北條氏ノ蒙古豊公ノ征韓ニ執テ天賦 モノナリ 親チ唱フル 期癸 **丑己來各國頻二來** Æ 7-ノハ倫安 1) ハ國家ノ大害到底不可行 時 ノ情况 ノ國賊ト罵り奮爭非難天下騷然停止 舶互ニ和親貿易チ請フテ不止 ハ開國起源十五代史初詳記 ノ理 チ忠告 幕府 スル

不尠 安政三年七月十三日蘭人長崎二於テ忠告 v **K簡短二去年七月二十一日已來經過** ノ書ナ ノ大畧チ左 呈 列 叙

同 月廿 八日箱館奉行チ増シテ三人トナシ 蝦夷地チ經管セ 3/

同年 同月五日英國軍艦三隻長崎二渡來去年 同月二十四日岩瀬修理チ下田へ遣シ奉 八月四日評定所 一座海防 掛り大小御目付長崎浦賀下田箱館 ナ行トト ノ條約チ改メ大二交易チ開カン モニ外國官東內地在留取締 ノ奉 行 ト請フ 命沙 和 親 開 ili 小小 チ熱説 10 =/

ノ件

III

調

2

同 年 プレ 月 -1 日 再 長 崎 本 行 1 書 及 2 和 瀾 加 比 丹 1 上告 ラ示 ス

同 月 午 日 英 國 軍 船 長崎 ---來 y 益 一々交易 7 請 フ テ 止 7 ス

同 月十 Ħ. B 岩瀬 修 理 下 田 3 y 歸 リ交易ヲ 開ク ~ + 1 議 大 = 起

同 月十 -1 H 伊 澤美 作 守 水野 筑 後守川路 左衛門 尉水戶邸 = 至 リ齊昭 公 --謁 3 1 IV IJ ス Æ. 留 ノ非

7 陳論 ス 公應 セ ス

此

月蘭

人

=

IJ

英

人清

1.

戰

Ł

廣

東省

7 焼

7

事

7

告ヶ盆

々交易

7

ス

•

4

同 年十 月 + 日 魯艦 下 H = 入 N

同

月十

七日

老中

堀

田

備

中守

-

外

國

御

用

取

扱ヲ

命

同 月 中 H 備 中守 ~ 貿易 取調 1 儀 於御 前 被 仰 付 是 3 y 阿部伊 勢 フ守 1 外」或 1 216 7 避 15 テ 通

ラ ス

藤 此 助 時 4 跡 部甲 村 爲 斐守 潮 ---貿易 土 岐 丹 取 波宁 調 御 用 松 平 7 命 河 內守川 ス 路左 衛門尉水野筑後守岩瀬修 理 大久保右 近 將監 承此

幕府名士小傳ニ曰ク岩瀬修理忠震安政四年合衆國公使ト貿易章程ヲ議定シ

リ頗ル我國ニ利スル所アリト

同年十二月五日 1 N リス書ヲ老中ニ呈シテ切ニ貿易ヲ開ク事ヲ誘ム

安政四年正月十四日評定所一座海防掛リ長崎箱館奉行ヲシラ亞米利加官吏上告書ノ事ヲ議セ

3

同年二月十九日長崎入港ノ清商ヨリ本國賊亂ノ始末ヲ報告ス蘭人又其事ヲ告ケ從來我外人接 待 ノ宜キヲ失フ事ヲ陳列シ悉ク之ヲ變改スルニ非ンハ必ス戰爭ノ患アラン事ヲ 述

同月二十四日蘭人申立ノ儀ヲ評定所一座海防掛リ長崎下田箱館三港奉行ニ下ス其文ニ日 情願チ可遂ト强テ牽合附會致シ候儀共不相聞實ニ當時外國人御取扱張事情ニ不應儀ハ我國人へモ粗相分候程 水々取扱樣無之ハ顯然ノ儀ニ付無事ノ內ニ早々是迄御任法御變革有之此上ノ御取締相立候樣取計候方長策ニ可有之候問 之候テハ難相叶時勢ニ有之既二英吉利評判記亞米利加官吏上申猶又今般聞人申立等一々差追居此上是迄ノ御仕法ニテハ 取扱且長崎下田爾館ノ三港ハ諸事同樣之取計振ニ相成文言ノ往復應對ノ禮等都テ外國人共信服致シ候樣真實ニ御處置無 ツケ敷差拒三追年外人ノ怒チ釀シ候ハ無算之至リニテ萬々一砲聲一經候へハ最早御取戻シモ難相成候間外國人緩優 成候上ハ寬永己前ノ御振合モ有之御取扱方モ亦隨テ御改革無之テハ相成問敷然ル處見角仕來ニ拘泥致鐵末ノ儀マデ事六 英人廣東ヲ燒拂候一條ニ付甲比丹ᇌ話ノ趣再應熟考致候處廣人ノ申立今更ノ事ニハ無之追々差迫候儀 右ノ心得サ以テ向來ノ御處置張勘辨致シ熟慮早々取調可被申聞候 々彼二怒リチ積候ハ、廣東ノ覆轍チ踏候モ難計尤警戒可致儀ニ付既二寬永以來ノ御祖法チ御變通被遊和親御取結ニモ相 二相聞 王右 ノ儀ニ付漸

参考シテ其文ラ拘り日り 按スルニ對外政界ハ國勢ノ沿革ニョッテ差違アルヘシト雖モ ノ規模ニ被等在候**哉** 東照宮實記及異國日記ニ慶長十六年九月十五日老臣連署シテ沿海ノ國々へ鑾船入津ノ制ラ令セラル 東照宮ニハ來者不拒去者不追八荒ラ吞併シ四海ラ發括スル

蠻舶ハ諸浦サエラバズ何方ニモ着岸セシム~シ

鎌舶ニ對シ土人很籍ナカラン樣命スへ

所領 ノ海岸へ着船セハ領主ヨリ響導者ヲ添へ其便二從七海陸イヅクニモ送ルヘシ

蠻舶繋りべキ湊ヲ見テ小船ヲ借ラレ事ヲ乞ハ、貨與フベシ慶長十八年八月四日インカラテイラ國(今云フ伊峻利須ナリ)ノ 使初メテ長崎二來り其國王ヨリノ書翰并二方物數種サ、ケ 廿八日インカラテイラ國王へ御返翰并二押金屏風五双其外通

商ノ條令チ下サル其文二日

イキリスヨリ本邦へ今度初テ渡來 ノ商船通商相違アルヘカラス渡海スルニ於テハ諸般 ノ死許 セラル

船二載來ル商物の其目サシルシテ召カへシ本邦各浦イツガーナリト 毛 着岸 相違アルへ カラズ

若洋中ニテ烈風ニ帆揖毀損セバイヅクノ浦ニ漕寄ルトモ異議アル 屋含構造シテ其地二居住シ通商スヘシ歸國セン事ハイギリス人、 心ノマ、タルへシ屋舎モ是二同 ベカラズ其請二任七府内ニテモ宅 地 赐 IV ~

此國ニテ、イギリス人病死セハ其荷物ハ其國人ニ遣ハスへシ

押買狼籍スヘカラス其國人無賴ノ振舞アラハ罪ノ輕重チハカリテ其頭目カ申スマ、ニ令シ下サ

N ~"

安政四年三月七日ハルリス又言上シラ開市ヲ促カス

同五月七日下田奉行中村出羽守二命シ下田 = 行并 ハ )V リス = 應

接

ス

同月廿六日下田 7 開 キ下 田 箱館 奉行井上信濃守中村出羽守 = 米國 人ヲ住居 也 シ メ又金銀ノ同 ハ N y 位交換 ス ŀ 應 接 ノ法ヲ定ム是下田 彼 ガ 言 = 從テ條 一條約ヲ 約ヲ 結 改 Ł 長崎 IV +

幕府衰亡論 議定セラレタリ而シテ此規定書ハ同年六月四日ヲ以テ閣老ヨリ布告シタルニ由リ外交ノ事益々世論ヲ喚起シテ幕閣ヲ論撃ス チ安政五年調印 ノ材料トハナリニキ ニ日ク ノ現行條約ノ爲二實二其觀染ヲ成セシモ ハルリスニ追ラレテ規定書ハ八ケ條ニ調印シタリ此規定書ハ前年ノ條約ニ對シテハ更ニ一歩 ノニシテ彼ノ金銀貨量目交換ノ件及と治外法權ノ件モ此約サ以テ ーチ進メ

同年六月十二日亞米 利 加 h 增 條約 ラ定ム

同七月二日亞米利加 官吏出府 ノ儀 彌治定 相 成候二付遠 力 ラズ召呼可相成ニ付ラ 2 手續 取

是ョリ先井上信濃守下田 ョリ來 リハル リス江戸ニ入 IV ノ儀ヲ決ス

同月二十日 溜 詰 = 1 N y ス 登營 1 事ヲ 內 諭 ス 其 不 可ヲ 陳 ス

同 日 米 船 下 田 = 來 w 世四 H = 至 リテ 去 ル又 1 n y ス 1 入 府ヲ 促 ス ナ 1)

一同年八月二十八日左之如ク達ス

御目見被 豆州下田 = 付近々當地 仰付 表滯留 ~ 候先蹤モ有之且 召呼ラレ 1 亞 墨利 登城 加官吏國書持參江戶參上ノ儀相願候處右 條約 拜 禮 山 取替相濟 被 仰 付 候國 トノ 人使節 御沙汰 = 1 付此段為心得向 都 府 ~ 能越シ 23 寬永以前英吉利 候事 々 萬國 ोच 普通 相 達 候 1 人等モ 常 例 度々

同 年十月水戶老公九條殿下 ~ 竊 = 御 差出 同 殿下 3 y 長橋 局ヲ以テ内奏 セ ラ V シ 文 = 日 ク

此度夷情切迫ノ儀ニ付存寄申上候次第

サ推察シ打續キ魯西亞英吉利等ノ諸夷長崎へ入り大阪へ入り下田へ入り函館へ入り津々浦 **援き奉行ヲ嚇シ或ハ通事ノ佩刀ヲ踏ミ候抔其外種々驕傲無禮ノ言ヲ吐き是非江戸へ參リ將軍へ對面致シ度旨申張候如何樣** 乘入り此度 乗り入り天下大二動搖シ遂二其書翰子栗濱二テ請取候始末國體ラ污シ候事下有志ノ士皆々切齒致シ候處其祭年又々內海 引入登城可爲致由評議決着ノ趣右ハ誠ニ不容易ノ儀故大名申モ有志ノ族ハ異議有之由承リ申候一 致理解候共不相用不許二於テハ直チニ兵端チモ可開躰チ示シ此方チ劫候故官東共致恐怖候此節二至テ彌其当二任七江戸 官吏相斷候得共不聽入留置歸帆仕候故無據下田內柿崎玉泉寺ト申處へ右ノ者差置候處其節ヨリ度々官吏へ及應接或 年恐以書付言上仕候昨年中亞墨利加ノコモトール 數十年前ョリノ事ニテ近比始候事ニハ無之候へ共亞墨利加ノ吾國へ望ヲ懸候ハ近年阿蘭陀風說書ョリ始テ相見エ己ニ弘 \* ストン 一横濱 (アメリカ三十 ノ應接二相成吾國開關以來未曾有ノ大耻辱ヲ受ケ候次第二御座候此兩年ノ事ニテ夷狄我國 一州ノ一人浦賀へ來航交易相顧候杯ヲ始トシテ其後嘉永六丑年ニ至リ不意ニ江戶內海べ 下申者豆州下田湊~來航 ノ節 7 1 =/ ュ. 々測量上陸等亂暴很藉 12 躰西洋諸夷ノ我國ヲ親候 ト申者連レ参候ニ付 ハ剣ナ 此 方

立歸り身命チ抛チ 得止事風シ候事ニテ古來ノ風氣全り消失候ト申ニハ決テ無之廟堂ノ議論サへ一決イタシ候へハ皆慎發シ古來ノ勇悍ノ氣 相見申候當時武尹騰シ候トハ申候得トモ夫レハ畢竟以前太平尹致スカ為ワサワサ人心尹和ラケ弱メ候事故强勇 小ニハ不拘且又古來風俗 申立候へドモ是等ハ憂フルニ足ラサル事ニ御座候國之强弱ハ必シモ大國小國ニハ不拘當時英吉利 論い粗暴ニシテ事ヲ破ルト申國ヲ大切ニ致シ候心得ニモ可有之候へトモ畢竟庸人ノ見ニシテ人情ハ安佚ヲ好ミ勢苦ヲ厭フ 候人物ヨリ見候へハ其利害判然タル事ニ御座候昔ヨリケ樣ナル外夷ノ患アル時ニ當リ國内議論當時ノ樣ナル事數多有之其 ブ唯和議ノ三主張致シ今日ノ次第二至リ候事二御座候併シ是ハ全り庸俗ノ見ナルモノニテ古今ノ形勢彼是 時ノ役人共皆々和議ヲ主トシ國ヲ誤リ候モ其主意ハ大抵之ヲ以テ一時ノ危難ヲ救に時ヲ待ヨリ外ノ計策ナク戰ヲ說の者 ノ意二ハ無之ト申說起リ諸役人共之二迷と自身二苦難ナク役目チモ永ク保千度トノ心ト符合致シ遂二戦ト申事ハ戲ニモ 外夷ト通路ヲ絕チ候事抔誠ニ固陋ノ至リニテ公平ノ道ニ非ス彼カ和ヲ求ルハ全ク公平ノ道ニシテ必シモ人 得遂ニ蒙端ヲ求メ其國ヲ覆ス其計策偏ニ可悪ノ至リニ御座候然ルニ令幕府ノ諸役人皆和議ヲ主トシ候次第一ニハ太平 々此チ以テ世界中 瞭々二御座候都テ西洋夷狄ノ氣質事ヲ長ク謀リ火急ニシテ事ヲ破リ候事無之敵人遂ニ怠り我ヲ取ル事忘ル、樣ニ仕掛ケ常 知不致手切二相成一國必死二可相成候ハンヲ察シ段々ト淺キヨリ深キ二至リ遂二其大二欲スル所ヲ遂ケント存候心 獲測量イタシ此度 小國ニ有之候處海上ニテ敵ナシト申程ノ强盛ニ有之印度ノ蒙臥兒杯ハ世界中ノ大國帶甲百萬ト申國ニ候へトモ遂ニ 御座候亦役人共 萬人ノ同スル處ニテ一旦落書候へハ假令國 レ勢苦ヲ厭ヒ自分ノ役目ヲ大切ニ致シ無難ニ取計ヒ永ク利禄ヲ保チ候事ノミヲ謀リ一ハ近頃流行仕候關學者流ト申 蠶食セラレ滅亡ニチョヒ滿州ノ如キ大國モ又彼が為二敗蔑チ取ル是等チ以テ見候へハ國 キ其次二沿海ノ測量ヲ願ヒ此度江戸~押入候事皆彼が深謀遠慮ニテ是等ノ事ヲ不殘一度ニ此方へ掛合候テハ水 ノ徒ニテ彼为長スル處ニ目眩心醉シ遂ニ彼ハ至テ善キ國ニテ我ハ至テ愚ナル ノ恐ル、事ハ彼ハ大國我ハ小國彼ハ戰爭ニナレ我ハ太平久敷武事ヲ廢シ彼ハ財用ニ富三我 ノ諸國ヲ併吞シ來リ候事獨リ我國一 二至り竟二江戶へ入候樣二相成候事ノ始末ヲ相考候二最初書翰ヲ渡シ候ノミ コモトール一下田へ参候節沿海ノ地測量致シ度儀ヲ願出イマダ挨拶モ無之内二出帆東北諸國ノ沿岸ヲ不 御國恩奉報候事ハ無疑義前書ニモ申上候通 ノ强弱ニモ拘リ可申ト奉存候一躰吾國古來ノ風氣勇猛果敢ナル事萬國ニテ畏レ候事外國 ノ耻ニテモ國ノ誰ニテモ遂二其儘二成行次第二衰微シ滅亡ニ至ル事自然ノ勢 國ノ事ニテハ無之先第一二和議ヲ結ヒ交易ヲ始メ其內自國ノ利潤 皇神ノ深キ 思召二テ我國古來武 國ノ樣二心得武百年來國升 ノ强弱ハ政事次第 ノ如キハ吾が國ニ及 み倫と忠義子事 ノ飼き郷ハン ハ國用窮乏杯 ノ人氣モ不

實二他邦ニハ無之事ニ御座候當時人心ノ怠り居候事決テ御憂ニ不相成儀ト奉存候且又當時財用不足ト申事ハ畢竟諸役人共 等へモ觸有之趣書付見受申候乍憚某藩ハ素ヨリ夷狄ノ事ラ憂と罷在且 キモノ其任二居候ハ、必其機會ヲ外サス一舉シテ大憂ヲ除キ候事必然ト奉存候就テハ此度夷情ノ事ニ付京師へ申上又三家 出來候事モ不成候故英雄豪傑ノ士ハ必ケ樣ナル處ニ心附候へトモ庸俗ノ目ニハ見エ不申候丑寅兩年抔ノ時ニ當り秀吉ノ如 激シ候勢ハ消失セ辱ラモ仇ラモ不顧樣ニ相成候事必然ニ御座候機會ノ來ル間ニ不容髮ト申候豐臣秀吉ガ濃州ニ在ナガラ賤 無之己二前件ニモ申上候通り和議一度定メ候へハ彼ハ益々其策チ施ス事ヲ得テ億萬ノ衆皆和ニ安シ落着候へバ最早以前 **尹推考仕候ニ畢竟戰ヲ不好利禄ヲ全クシ無事ニ事濟候ヲ幸ト致シ候心底ヨリ起リ候事無疑候一人一家ノ爲ニハ可宜候~ト** モ只人心ラ失と候ノミニテ是ニテ富强ニ成ルト申事ハ決テ有之間敷奉存候右等ノ處ラ申譯トシ當時夷狄ト和ヲ結ヒ候事情 新二武備ヲ張リ候樣相成候テハ別テ窮迫ト相成候事必定二御座候只今ノ勢ニテハ如何樣生民ノ骨血ヲ絞リ手段ヲ盡シ候テ 米タ太平之醉醒ヌ故二太平ノ儀式チモ是迄之通り二行と軍玉出來候樣用意モ致セト申樣ナル事ニテ是迄サへ不足ノ處又々 失に候事誠ニ無念ノ至リ仰キ願ハクハ此機會ニ乘シ早速決斷被遊右樣ノ儀不相成樣嚴重ニ關東へ仰遣サレ候樣仕度左候 樣子二承リ申候誠二危急存亡之時トハ乍申 テモ甚心配仕候樣子二有之最早內々國中用意モ仕候趣承之大名中モ餘程不服ノ者モ有之諸役人共是ニハ甚差支進退成無候 ケ嶽ノ戦チ聞キ即時ニ馬チ出シ柴田勝家チ敗リ候如ク暫時ノ際ニテ大功チ奏シ候事モ其機會ヲ失ヒ候ヘハ反テ難事ト相成 ニテ大勢ト機會ト申事ラ不知只今ハ危故彼ト和ラ緒と其內武備ラ立可申ト存候へトモ天下ノ大勢ト申者ハ左様ナル モ天下國家二大害ヲ殘シ候事必然古ノ覆轍通リニ相成可申實ニ深憂ノ至ニ御座候只今役人ドモ只事ヲ生シ候ヲ恐レ候ノミ リトモ早速駈荒り御警衛爲仕候心得ニ御座候近國大名ノ內ニモ有志ノ心掛御座候者數多御座候樣ニモ承リ及候間强テ當時 無人ト相見エ如此大變ニ當リ遂ニ一言モ無之傍觀セラレ候事ト申事實ニ殘念千萬奉存候當今天下有志ノ土大抵右ノ大意ニ 御大變ト被 ハ皇國ノ吐+萬國ニ晒シ國躰モ不相立樣ニ相成其上天下後世ヨリ當時幕府諸役人之罪ハ誠ニ敷ルニ違アラズ 、必果藩ノ如キ大小名皆々力ヲ得心ヲ合セ數十年來ノ大憂ヲ除キ候事必是ヨリ始候事ト奉存候扨當時京師御警衛向不行屆 御配慮被遊候趣下々ニテ沙汰仕候誠ニ恐入候事ニ候へトモ萬一非常ノ節ハ某藩ノ如キハ無々心掛モ御座候故遠地タ 思召 朝廷ニテハ決テ其思召無之ト申候へバ又々天下有志ノ大小名始メー同致奮發恢復任候期を可有之左ナク候テ 御憂慮被遊問敷奉存候只々天下古今ノ形勢ラ 御英斷被遊候方可然奉存候假令萬一御主意ニ不被爲叶候トモ此度ノ事ヲ誤リ候ハ全ク幕府ノ諸役人共 皇國復興ノ時合ニモ可有之率存候愚昧之賤臣ナガラ右之危急ヲ座視シ機會ヲ 御洞察被遊今度愈和議定り暫時太平打續并候下玉必 朝廷尹尊奉仕候事銀々心懸居候事故此度 朝廷モマタ E

一設二此密奏ハ偽作タルへシ老公が如何二慎懣シタリトテ幕府ノ規則ヲ犯シテ京都ニ建自セラル、事ハ有コ得へカラサ 有之號泣於旻天ト申モノ無キニハ無之候へトモ地ニ駶リ國ニ閉ラレ誰有テ控言スルモノナキ次第二御座候某身不肯タリト 今日ニテハ天下有志ノ士ノ代リニモ相成候心得ニテ言上仕候儀ニ御座候宜敷 御英察被下候樣奉願候以上

事也トイフモアリ其信偽ヲ知ラズ

幕府衰亡論ニ水戶ノ京都手入ト題シテ日ク京都ニ於テ武士タル者が公卿ニに近スル 打破テ京都へノ通路ヲ開キタリ而シテ此通路ヲ破ツタルニハ水戶ノ老公與ツテカナキニ非ズ蓋シ水戶ハ幕府ノ親藩ニシテ 元年内裏炎上ノ後ニ琵琶ヲ獻上セラレシ時ノ表 既二義公ノ頃ヨリ京都公卿ノ間ニハ懇親ヲ通セラレタレハ老公ニ至リテモ同シク其縁ヲ以テ交通アリシト見エテ既ニ安政 所ナレバ諸大名を敢テ此禁ヲ犯スモノナキガ爲ニ交通ノ道ヲ斷タレテアリシニ今ヤ野攘ノ大義ト云ヘル名義ハ此法禁ヲ ハ幕府 ノ法令サ以

之樂、歌太平之頌、洋々乎盈耳、乃內以舒 宸憂、外以鎭妖邪、此器有樂焉、臣竊爲天下祝之 衷、俯慨酬廚猖獗未能伸 行宮之災、雅樂寶器、得無屬烏有耶、乃因關白政通公獻之行宮、豈敢望補寶器之闕乎、萬機之暇、或命侍臣彈還城 皇居罹災、駐蹕於外、亡幾鄂廣航海、泊攝之浪華浦、淹留旬餘、畿內縣然、臣齊昭仰想 皇威、屢疎鄙見於征夷府、而才疎論迁、未審用捨如何也、齊昭頃、獲華欄材長三尺許、手製琵琶 行宮狹隘無以慰

クモ暗々裏二於テ京都ノ攘夷論ヲ促シ幕閣ノ政界ニ反對ノ方向ヲ執リ遂ニ障害ヲ與フルノ端緒ヲ開カレタリト トアリ此表ハ當時ノ偽作也ト云ハン夫迄ノ事ナリト雖モ果シテ事實ニテアラバ老公ハ幕府ノ法禁ヲ犯 ノ評チ発

# 開國起源安政四年六月廿一日老中阿部伊勢守正弘卒スル條ニ論シテ日ク

我國漢土二通セショリ其文物制度→嘉倣シ頗ル煥然觀ルベシト雖モ其弊害マタ少シトセズ彼ノ華夷內外 其功豊掩フベケンや常時和交ヲ識クモノヲ目シテ怯夫トナシ甚シキニ至テハ賣國ノ奸ト名付ケテ白日及ヲ舞シ鮮血ヲ濺テ 泥シテ遂ニ自尊ノ風チナシ城外更ニ別天地アルチ知ラズシテ之ヲ度外ニ措クニ至ル漢學者流智見ノ陋隘素ヨリ怪ムニ足ラ ストモ豊得ベケンヤ當時風二其大勢ヲ察スルノ活眼アルハ予ヒトリ薩侯齊彬ヲ推サ、ルヲ得ス幕府ノ有司ニ在テハ阿部 ス外交ノ事起ルニ及テ當事者概不其一流人トナラサルハナシ堂下ノ燕雀ヲ以テ忽チ垂天ノ大鵬ヲ見驚愕疑訝セサラント欲 二、閣老稍時勢ヲ知ル惜哉皆大ニ其志ヲ伸ル能ハスシテ止ムト雖モ其辛苦經營ノ力ニ由テ冥々ノ中己ニ開國 ノ基礎ヲ成

百年ノ公議之チ何トカ謂ハン 在テモ循深り其是非子究メスシ 快トナス世論之チ件メサル ノミナラス却而許ス二義士ノ稱サ以テセリ紛亂 テ往々之ヲ史册ニ和揚シ或ハ追祀追褒セラル E ノアリ鳴呼一時 乗ョリ責ムル ノ漕逢論スル處ニアラズ 二足ラズト雖モ今月ニ

ズシテ反覆開諭其自ラ反悟セシメントスルモ カラサルヲ察シ遂二米國官重ヲ府下ニ招カント 其智見真二小兒二均シキカ故尹以テ特二巳尹屈シ ヘスシテ兩國ノ和親通商ヲ完成セント 宜キチ得タルノカトイフベキ軟 ノ術大二開ケショリ歐人漸り圖南 シテ來ルニ及フモ倨傲無禮區々ノ末節ヲ争ヒ以テ萬國相接スル ノ翼ラ伸サントスルラ見テ和蘭人ハ屢々我二忠告スルモ時ノ有司徒ニ猜疑 スル事不期 ノ、如シ魯國ノ使節英國ノ艦將等モ其始ハ皆奇細ノ制令ニ耐忍シ俄ニ于支ニ スルニ シテー タル事知ルヘシ然ルニ此好意空カラス漸々悟ル處アリテ時勢ノ止ム 至 レリ我國政機爰ニ至テ一轉ス氣運ノ致ス處ト雖モ亦當時外國使臣 輸二出ツ藍我邦人ノ久シカ鎖國ノ舊法ヲ守リ海外ノ形勢ヲ語 ノ涌龍二背り然レモ彼等其無狀ラ告メ チ挾ミ更

信按スルニ此論文簡二意約ナリト雖モ無量 支十有餘年間尹國歩ノ艱難開明ノ障害ニ費シ無辜ノ生靈ヲ修羅 先入主トナリ爰ニ初テ尊王攘夷ノ一奇武ヲ現出シ策士浮浪 ノ英主三親藩ノ一二居テ殿力名望最貴重其一舉一動ハ天下ノ泰斗トシ具膽スル處ナリ畢竟國家ノー 安認恐怖病チナスト萬國 セラレシ嗤ラ萬國當時ノ歴史ニ遺セシハ眞ノ國唇ニ 忍ヒス然ルチ敢テ罪戻チ犯シ真筆不憚ハ國體消長 東照宮御制定二建七其不滿 ノ人者公力密奏下云ヘルサー見セハ夫レ如何力公議スペキ恐ラク陋隘狂暴暗迷ノミサ出デザルベシ抑モ者公ハ近代 ノ陋見ニル醉シ外情ヲ知サル事小見ニ均シト云フニす毫モ不違何少百年ヲ待ンヤ僅ニ三十七八年ヲ經 天顔ニ咫尺ス鳴呼此日老公在天ノ靈ハ夫レ將タ如何ンセンヤ佛家ニ偏解所執ト云アリ暗夜繩 ノ主唱ハ幕府チ倒スノ先導其ニ利用セラレ畢ニ幕府倒レテ明治 ノ通覚世界 ナ 朝廷二内奏シ以テ天下有志ノ士二代ルト云フ ノ大勢暗夜 ノ感概ラ包藏ス實ニ公論ト云へキカ老公ノ奏文其論旨ノ歸着スル處彼ノ漢學者 ノ爲メ文明國ヲ夷狄ト執シ和親貿易ハ國辱也ト切齒奮怒而シテ貴重 非スシテ何ソ偏解所執 ノ關スル處萬不得止也 ノ徒ハ好機可乗ト風靡狂奔雷同響應密勅丙奏亦容易ニ行 ノ衢二苦シメ以テ自ラ其肉ヲ喰フノミナラス却テ日本ヲ野 ノ害實ニ恐ルへキ哉如此ノ言 ノ維新トナルヤ忽諸ニ攘夷 朝廷間ョリ外情ラ知ラズ老公 大事ト固信上トハ雖モ

ス

書捧呈 モリ 所 亞國 = 面會 入 官 東全權 ノ禮式 w 即 テ 日 ヲ行 或 Ŀ ハル 書 使 ŋ Ł 1 b 拜謁 寫ヲ 3/ ス ラ + 差出 大目 月 後柳之間 七日 付 シナ 士 7 岐 以 九日左之布 二於ラ饗應ヲ賜リ獻上物被下物等 テ 丹波守其旅館 F 田 7 發 達アリテ本 3 同 = 寥 + 向 pq 日 十八 H 登營御 江戶着 日 ノ 木 府 1V 九 ラ事 y 旅館 = ス 老中 7 於 ŀ 定 1) テ メラ 堀 將 田 備 V 軍 家 中 汉 守 IV = 拜 官 茶 書調 邸

十月十九日堀田備中守ョリ

### 景

候間 利 為心得相達 加官 吏 登城 候事 拜 禮 ノ節之儀 = 付衆議取捨 ノ上御治定相 成候康 女 別紙 1 通 掛 リ之面 々い 相

#### 覺

亞米利加官東登城拜禮之節

溜詰本多美濃守 御譜 代大名高 家雁 之間詰御奏者番菊之間緣頰詰何レ モ父子共布衣以上ノ御役

人法印法眼之醫師登城之積

出仕之面々直垂狩衣大紋布衣素袍着用之積御召服、御立烏帽子御小直衣御用可被遊候

但老中ハ直垂若年寄ハ大紋着用之積

御 御 禮 座 所御 席 = 設之儀 不 拘 面 >> K 大廣間 21 熨 斗目半務其外 御 上段御厚疊七疊重 殿 中 ネ御曲錄御 同熨斗目半務着 用被遊 用 候積

サ六日ハ

N

リス

堀田

備中守

郷ニ至

ル海防掛

リ御役人參會其論談ヲ聽聞

ス書シテー

冊トナス後之ヲ

御座敷拵 ハ朝鮮人御禮 ノ節ノ振合ニ見合 セ差界致シ候積

御 城 內 御 番 所 K 々々い **五節句** 1 振 合

御 城 外 1 別段 御 固 = 不 及下馬 所等 ハ 常々出仕有之候節ノ振合ニ可取計

大名諸士ニ示ス 是出 其利害ヲ聽キ且論シ且議シテ聊苟モスル所ナカリシハ大ニ感服スル所ナリ後明治四年余(福地源一郎ナリ)ガ亞國ニ至リシ時 二モナク唯 老トモ屢々面會二及と和親貿易ノ新條約チ議定スル事ニナリ井上岩瀬ノ諸人ハ日本ノ全棟トナリテ談判ニ渉 平河内守川路左衛門尉水野筑後守井上信濃守永井支蕃頭岩瀬肥後守堀織部正等ノ諸士ガ大ニ悟ル所アツテ後米開國 同廿六月チ以 リニ相成タル其草案 テ百難ニ當リタル精神ハ此時ノハルリスノ演説ニ一痛棒ヲ喫シタルガ故也トハ知ラレタリ(中暑)是ヨリシテハルリス テ初メテノ事ナリケレバ膽チ挫カレ魂奪ハレ范然トシテ迷夢ノ醒メタルカ如キ心地シタルハ尤ノ事ナリ堀田閣老チ初トシテ松 シテ滔 シテ獨立ヲ全クスルハ外交ヲ開クニ在リ日本ヲ富强ナラシムルハ貿易ヲ盛ニスルニアリト遠クハ西洋近クハ清國 幕吏ノ錚々タル進歩派が死ヲ決シテ之ニ當リタル其苦心ハ後ノ史家是ヲ察シテ可ナリ扨 幕府二百年來鐵國 ジタル シタル條約草稿 々懸河 ハ頗ル英斷 事アリキ被等議論ノ爲三屢々余が草案ヲ塗沫シ添删シテ其主意迄改正シタル事少カラサリキ斯ル全權ヲ得 ハルリス テ州田閣老 ノ辨チ揮ツテ説出シタリ斯ル實際上ノ政治論チ聞タルハ堀田閣老ハ云ニ及ハズ幕東ノ俊秀ト雖モ實ニ臍 日 マシタルが如り二議逐シテ今日ニテサへ之チ信スル電アリト雖モ常時ノ應接筆記チ閱スレハ井上岩瀬等 ノ例チ破り曲リナリニモ萬國普通ノ典例ニ傚ヒ外國全權尹引見スルニ其禮ヲ以テシタルニハ堀田閣老 ノ處置ト云へシ其謁見式禮作法方ノ如キ今月ヨリ回顧スレハ隨分愷フへキ事モアリシナレトモ東ニモ角ニモ 幕府ハ諸大名并二諸有志家が異議ヲ唱ヘテ人心爲ニ騷然タルヲ顧ミズ此年十月ヲ以テ亞國官吏ニ 二面會シ談此時 ハ即于其翌年二調印シタル現行條約ナリ世間 就キーケ條毎ニ討論チ盡シテ十二月廿五日ニ至リ漸ク草案チ議シ畢リ今ハ最早双方全權調印署名スル許 ノ邸ニ至り演説凡ソ六時間ニ迷り鎖國ノ不利チ論シ開國ノ必要チ説キ今日ノ時勢ニ際シテ日本チ保維 リ事 ニ及ビシニハルリスハ當時井上岩瀬 ノ説ニテハ此條約ハ幕府、 ノ諸全権 ハ綿密ニ逐條 ハルリスハ將軍家 ノ官東が亞國官東ニ脅カサレテーモ ノ是非チ論究シテ余チ閉口 ニ謁見き遂ケタレバ 川川川 チハルリスガ ノ實例ヲ引證 ノ國是 出府ナ命 ハ堀田閣 ノ緒チ切 チ初

シメタル

H 一本ノ幸福ナリキ彼ノ全權等ハ日本ノ爲ニ偉功アル人々ナリキ然ルニ開港後引續キタル不幸ノ爲ニ肝鬼ノ個條チ齲餅タラシメ 余が痛惜 スル處ナリキト謂 ハン タル 事アリキ

十月廿 九日 君 澤形 船 落 成

於江

戶

御

家

老

3

1]

此 度海 防方 為 御 手 當君澤形御船 御製造被 仰 村

右 御船 翔 隼 九 h 相 唱 御 即 之儀 1 左之通 候事

四 华 白 地 H 之丸 船 FI 白 地 中黑吹 貫 帆 白

地

41

外 = 紀 之字附 幟 白 地 文字 赤 ÉIJ 天目

右 御 船 兼 テ 海 E 乘前等習熟之為 メ運送ヲ モ 致 サ セ 候等

此 度御 製造 相 成 候 君 澤形 御船 内造 作等ノ儀 ハ岩 山 人 ニテ MY 計 1

右 1 御船 右 Æ = 1 付 御 100 用 胩 モ 十 內 無之節 郎 3 ~ リ三人 出 ハ 若 扶持 ツ、 14 表都合宜場所 人扶持雜 御 船守 護 用 = へ入 乘 六分月々十日分相渡シ三人ノ者 ラ 置 セ 置岩崎 御 用之節 時 + \_\_ 郎 1 早 -速 E ---乘 H 出 一候樣手 目 ヘハ 程 = 雅 組致シ置 扶持 越 取 統 人半 平 申 日 付 扶持 乘 候学 組

出

雜 用 人 日 四 分 ツ • 相 渡 3/ 候等

君澤形 ŋ 右 掛 リ役 去 御 年 船 ノ儀當 十 乘 組之者 月十 七月二岩崎 日 共 御 勘定奉 渡 物 當 時十郎 分 行 岩 崎 達 時 ~ シ 達 + タ 郎 3 IV 尚小浦惣內 浦 FIJ 賀 形 奉 7 行 以 テ 委托 相 渡 モ 於浦 连 サ セ ス 質製造 候等 ीर्घ 7 被 収 艘 粗 事 落 成 3 汉 n ナ

H

勘定公事方 岩 崎 胩 + 飢

君澤 青制 形 法之儀 御 船 取 締 1 儀諸事 頭 取 相 勤 H 申 海 岸防 禦御用筋弁異船應 接御 用 7 Æ 是迄 1 通 リ 相 勤

月 # fi.

Æ

取

扱

I

申旨

頭取江戸詰中御勘定組頭御用兼子御供番格御勘定吟味役助文武場 小 浦 惣 內

船 主六人ヲ 頭 隼 世 話 九 役梶 Æ 乘試 申 取 等 付 親父 IV 1 太郎 節 K = 兵衛 1 折 浦 々 彌 右 K 遠見番 市 御 喜人 船 ~ 次郎 人江 乘組岩 崎 先年 太郎 崎 時 兵衛堀 外 + 國 郎 并 漂流 乘 彌 組之者へ心ヲ 市 尾 3/ 崎 汉 喜久 w 毛 次 1 郎 添 ナ 1) 初 ~ H x 申 事 役 K 申 付 水

嘉永六 シ Æ テ 不 及 知 丑: 木 IV 一年大 造 帆 船 前 製造 形 1 小 1 發令以 船 ナ y 來 而 本藩 力 モ =. 船 テ h 2 稱 初 シ テ 海防 此 船 " ) 7 用 製造 = 供 ス ス 西 洋 w 抔人 形 F E 許 雖 セ モ 今 3/ 當 JII 時 蒸氣船 1 情 况

推

+ 月 Ti. 日 和 闌 陀 通 商 仕: 法 替 被 仰 出

御 老中 3 1)

十二月二日 振合 今般 長崎 = 相 成 和 御 候 蘭 老中 右 陀 通 = 付 商 堀 H 御 テ 備 11: 1 中守 外條 法替 邸 約 = 相 相 = 於 濟 成 候 テ 候 亞 向 國 蚁 後 々 長 全 モ 崎 追 K 轩 右 箱 舘 1 處 兩 置 所 मि = 於テ 相 成 交易御差許 候 間 वि 被 得 其意 有之魯 候 西 亞 毛 同 樣

權

1

IV

y

ス

=

返

翰

7

渡

3/

交易弁公使ヲ

江

戶

=

置

7

事

ヲ約ス

同 月 DU H 井 Ŀ 信 濃守 岩 瀬 肥 後 守 弫 蚁 1 ル IJ ス 1 議 3 從 前 港 1 外 II. 戶 大 阪 兵 庫 新 澙 1 74 港 7 開 77

事ヲ約ス

+ 德公 野 安 相 上 月七 旗 戰 袍 抔 政 ナ 坏 下 3/ 7 V 聘 卯 H x 1 Y = 儀 歌 H 赤 + 3/ 年 1 杉 和 Hi. 御 1 テ W. 阪 良否意 奥 洪 學 油 月 御 養 艇 君之節 式 衣 誥 YI. 本 之 上下 雲 闖 戶 殿 進 匠 溉 御 F 處追 御 家 1 3 1 1 1 = 傚 巧 隔 書 持 來 ~ 文武 院 拙 込 板 K ナ E 門 古雅 彼 橋 ク -= 場 於 遊 貫 打 下 3 今其 IJ 優美 テ 雄 混 1 取 小 筆 テ 独 毛 3/ 人 鳥 各 坳 勝 或 3/ 名 算 進 凤 敗 新 珍 合 古 步 會 所 1 7 ラ 1 " 7 御 判 3/ 此 3/ 1 考案 汤 左 曾 左 ス モ 丰 設 右 此 見 7 = 3 記 被 IJ ケ サ ヲ 1) 1 若 詞 遂 遊 3 初 ス 7 畵 鳥 而 17 X 山 ---例正 ラ 學 帖 殿 3 也式 3 1 y テ シ 中 問 ウ = シ親 木 此 被 所 1% 趣 -運覽 居 [4] TO LI 兩 命 召 \_\_ 簾二 之小 等ア 於 父 詞 1 制 3 ララサ 子 亦 書 催 老 テ 施 濫 鳥 7 27 サ 1 ヨル リナ 召 新 詞 V 行 3 == 透凡 等 歌 K 1: 合 汉 1 詳 處 44 7 3 1 IV 見御 臣 ソ ナ 个 和 ル透 大 --儿儿 學 夫 鳥 111 1) 1) ~ 義上 帽 考 左 洪 此 H 1 ナ科 意 帖 常 Ti 村 ルフ、 ---1 THE 道 組 布 H -温 H 昭 大 K 亦

シナリトイフ

左方

御 人 小 頭 烨 頭 役 取 野 水 村 1 貫 源 之 \_\_ 郎 助 廣 勝 房 明

御家老孫十郎弟 二井 脩平 正正

御作事方元 产手代 岩田孫一郎則博

中奥御小姓勒川田東御小姓勒川田東御小姓勒

川 北 善之助愼信

赤堀三保八郎保永

| 図    関東向  関東向    関東向    関東   関東   関東   関東                                                                                     | 御小書院 和學者 者       | 御納戶頭無足御使勤無足御使勤領 | 海 無 講 師         | 中奥御小姓頭取                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 御人側をを受けると、一個人間を受ける。 一番を受ける 一番を受ける 一番を受ける 一番を受ける 一番を受ける 一番を受ける 一番を受ける 一番を受ける 一番を受ける しょう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ | 村田春野             | 長井長左衛門裁之        | 小笠原與八郎常樹豐田庄三郎勝豐 | 右川善左衛門優                |
| 此邊双方へ 外著奉行籌刺等                                                                                                                 | <b>一</b> 歌 國學所頭取 | 表頭役常御供          | 能野三山貸付方元グ役      | 中中與奧勤勤                 |
| 一                                                                                                                             | 本<br>居<br>豊<br>額 | 吉岡宅右衛門鶴臺        | 森部市之丞 好讓        | 上松直之進 千年<br>井 口 敬 藏 安行 |

十二月十四日儒官林大學頭御目付津田半三郎二上京被 二人同月二十六日着京陳述ノ大意堂上方是非建言之事傳奏ョリ二人へ詩責之文及 仰付外國應接 ノボ 情奏上ラ命 Ŀ 刷 セ 東 ラ ル 被

仰入之書類其他 リ事 情等開國起原并二幕府衰亡論二詳也今其大畧ヲ 摘 載 セ 1 -

如き卑賤の幕東は相手にならず將軍自から上洛あるか然らずけ老中名代さして罷出て委細上奏致すへしていふ氣込にて恐 に集りて志を公卿の間に通して其用たらん事を冀ひたれは京都は争て林津田等の幕吏が具隙する處か垂聽せらる 建かに强くして鐵國論は頗る禁闕に行はれ有志の公卿は云ふに及はす尊王さ攘夷さか主義させる志士は稍々四方より京都 之右者關東より御廻し相成候事で奉存候で云にありて京都の御許諾な求めしに京都の氣勢け幕閣が 但十月二十一日官東江戸表へ出府差出候書翰井口上和解同廿六日對話書十一月六日應接書此度のケ條書願意の を暑叙し貿易開港等御許容可有之積にて時勢御**腎酌あつて御變革の御仕置に相成候より季細不被仰上候はては不相成候事** 二人が外國の事情を陳述したる書面に此度私共兩人上京仕り候儀者是迄外夷之御仕置都度々々書面を以被 るべく凄しき標幕なりし依而結局兩使な以て關東へ被 のみにては盡し難く且此度アメリカ官吏申立候趣に付ては事實巨 仰入たりさいふ大意は 一細に申上候樣被仰付候事で胃頭に認て外國使節 江戸にて想像せしより 仰進候得共 へき汝等 の來意

可有之處一切右等ノ儀沙汰被抑蒂客應接ノ儀ニ付大學頭ハ數代名高之儒臣古六國史格例式 候哉云々トアリ 鴻臚館之次第毛粗承知可被致旁不憚 安堵候様トノ 皇居古代トモ遠と誠二御手薄ノ事二候へ八甚ダ御不安心被 製慮二候トアリ又二人へ示命ノ趣ハ夫々被達 奏聞官符ラ不被賜蠻夷之體被差置其上關東へ被召寄拜謁等迄御許容之儀ハ如何ニ **叡聞無餘儀次第二候へバ大政官符ヲ被申受候上** 思四畿內及皇都近國八被相除吳々玉不拘國體四民 1 皇朝御代 吏川 撰之書井 ノ義ニモ

十二月十五 此 の次第なるに幕使は驚きて其旨を江戸に報知し 日 幕 府諸大名ヲ 召シ 亞國 使節應接書幷使節 江戸にては薬閣評議之上堀田閣老自ら上京すへしき議決 上言書和 解ヲ被示意見御 寻 仰

御老中堀田備中守ョリ渡

利加使節へ及應接候趣右二付使節差出候書付和解共相達候追々申立 ノ趣不容易事 共 付厚御

得候儀 人心 回之期無之日夜御 勘考被爲在候處近來世界ノ形勢一 二於テモピニ 候積精々可為及應接候 1 居 モ有之候ハ早々可申上旨被 合 御 E 或 外國 有之不居合 威御更張 卜條約 心ヲ被為腦 ノ機會 御 Je. 節ハ 取結御交通被為在候上 E モ 候儀二有之乍併非常 內外何 亦此 今般御處置 變イタシ唐土ノ昔戰國 仰出候此段相達候事 時二有之候問 樣 ノ禍端ヲ ノ當否 引出 ハ古來之御制度ニ 八國家治亂 御大變革 ノ功ハ非常 回 申 ノ世七雄四方ニ立別レ 被 王 難計 ノ境ニ 爲在度 ノ時ニ 候間先使節 候問右再應申立 無之テハ難成 而已被 思召 為泥候テハ = 候得 申立之趣 居候姿ニテ 中興 共當 ノ趣 御 मि 時 1 成 御大業ヲ 國 三付尚心 丈取 御 勢 御 國 御 縮 內 國 挽

右萬石以上ノ面々へ相達候事

別紙和 解之趣夫 17 不分明ノ 廉 モ不少候得トモ差急 候間 其儘寫相 達

十五代史ニ日ク チ部リ一橋慶喜卿二託シテ之チ齊昭卿二返ス是ヨリ齊昭卿ノ論復行ハレス交易ノ議益々盛也ト云々 田正篤二與ヘテ外夷交市ノ事ヲ切論シ自カラ海外ニ航使シテ之ヲ緩フセント請フ堀田之ヲ見テ愕然將軍ニ皆ケズシテ之 日ハルリスノ上申書チ諸大名ニ示シ彌交市チ開クチ以テ各其意見チ陳セシム其不可チ言フモ 十一月六日蒂書調所二於テ海防掛 ノ輩亞米利加官吏ト對話交易ノ順序及公使升置り各國 ノ多シ此日水戸齊昭卿書チ ノ醴制

サル 幕府衰亡論ニロク堀田閣老ハ十二月十五日チ以テ大小名二選命チ傳へ(中暑)岩瀬肥後守チシテ諸大名列座 チ是ナリト云フ時 何時二而 認メ服シテ退キタリト 人子員二夷狄禽獸也ト固執スル者漢學者流國學者流ノ尊內卑外子是トスルモノ伊勢ノ神風 得失利害尹説 ノ事情ラ縷進シ以テ諭ス所アリシニ雄辯滔々極メテ明暢到切ニシテ些 モ吹クヘシ カシメタルニ常時列座ノ人々ニハー言モ開クモノ無カリシト言へリ(幕上名士小傳ニ岩瀬 ハ怯弱也 ト信セサ アリ)サレトモ水戸ノ如キ親藩モ外樣譜代ノ諸侯モ幕府ノ官吏モ凡テ外國ノ事情チ知ラスシテ外國 ト曜ハレン事チ恐レタルモ ルモ ノ外國人ハ月本ヲ押領ニ來ルト考へタルモノ耶蘇宗ハ切支丹ノ電法ト迷信 ノ條約不可也トサへ云へバ豪傑ラシク見ユルト思 ノ澁帯ナカリシカハ聴者皆其處置 ハ安政年間ニモ タル 祈リサヘスレ ノ席 ハ時勢止

幕府 和 議說二不滿 ノ念チ懐 点キ唯寄 IV モ 院 12 毛 器 响 n =/ 及 N

ナ

ナラ

信按 果 彼 7. ルルニ 開 塘 キシナラ 田 日岩瀬電 福地 ノ云フ所實ニ 小跳 餘 毛 ノ絲ナ 其 初 常時 キ衆生 × > ノ眞想 蓮 ハ度 託 3/ 生 ナ 目前 外ン 力 タク永劫鎖攘 共省 视 = N 外 如 人二 クニ ノ曲 直 テ 全ク 獄 接 ニ堕落シ =/ 殊 斯 = IV 有 > 樣 及 ル IV 1) 相違ナ スが六時間 透問 力リ 長川英 香人 亦 功 共 德遂 41 ノー

安 政 Tr. 戊 午 年

> 公 +

> > 歲

正 月 Ŧī. H 亞 國 P 和 親 交易 1 假 條 約 7 許 3 本 年三 月 Hi. H 7 以 テ 調 EII セ ン 7]1 7 約 ス

正 月 + H 御 具 足 御 召 初 3 被

南 龍 公 御 召 初 3 1 御 具 足 = テ 御 召 初 x 被 遊 汉 w 也

n 日 外 威 之事 上奏 1 寫 3 御 老 中 堀 備 中 宇 F 京 被 仰 付

去年 十二月 弫 戏 使 節 應 接 1 次第 弁 條 約 取 結 1 止 カ 1% 丰 事 情 上奏 1 寫 儒 官 林 大

學

弧

御

目

付

/!!

H

郎 E 京陳 述 ス w 所 P y 3 = 朝 廷容 V 汉 7 >> ス 堂 1 議 論 沸 騰 遂 --閣 老 上 京 1 TI. --及 7

同 月二十 H 堀 H 備 E 守 御 勘 定 人 行 Ш 路 左 衛 四月 尉 御 E 付岩 瀬 肥 後 守 1. 共 -發 途 E 京 ス 是 1 w 1)

ス 觀 光 九 = 乘 y テ To 田 ---歸 w

同 世 八 H 御 家老 伊 東 質 齌 F 出 張 被 柳 出

松 平 伊 賀守 3 1)

亞 墨 利 JIII 使 節 病 氣 小 相 胖客 趣 ---付 伊 東 貫 儀 是 7 テ 治 療 毛 イ 汉 3 手. 馴 1 儀 = 候 H 下 111 人 ^ 罷 旭 治

療 1 久 3/ 遣 3 候 樣 御 申 付 वि 被 成 候

二月二日 幕 府 東 叡 山 住 心 院 7 シ デ H 光 山 = 至 y テ 條 約案文ヲ 東 照 公 1 廟 ---展 ス

二月五日堀田以下着京九日参内ス十一日傳奏議奏堀田ノ旅館ニ行向フ川路左衛門尉等詳カ 二四洋

ノ形勢ヲ陳シテ外交止ムヘカラサルコトヲ言フ

堀田 備 中守假條約將夕交易地所等 1 事ヲ 奏聞 3/ 勅許ヲ 請 奉 ラ ント ス 其言 = 日

近來亞米利加使節度々渡來有之候二付御勘考ノ處當時海外ノ振合戰國七雄ト申時節二付 二以不容易御國躰二拘り候間此段御相談被 人渡來如何樣ノ儀出來候モ難計候間今般 可至中與 ノ御開業之 思召二候へ共御國內人心居合不申候テハ却テ禍ノ端チ引出シ內外ョリ亂チ生シ候樣相成候時八實 御國法御變革被成度尤夷人申立候儀可成丈取縮條約致シ遣シ候ハ、 仰上候事 御國許り古法尹申立候トモ追々夷

殊ニ穏ナラズ 此奏上アリシ 地下 3 IJ = テハ諸藩士遊説ス 御所向ニテハ度々愈議アリテ公卿方何レ jν モノ頗ル多ク誘議百端皆其非學ヲ モ意見ヲ建白 鳴 セ ラ ラ ス V 是ョ 京地 IJ 1 形 他 勢

ノ士入京ヲ差止ラレシト云

同月廿三日傅奏衆ョリ備中守へ被渡シ御書付ニ云

應接條約 ノ趣無餘儀 次第開港候共去冬十二月廿四日被 仰進候通畿內及皇居近國ハ相除候樣

ニハ相成間敷哉ノ事

但或ハ云攝州兵庫相除候様ニハ相成難ク哉ノ事

當時 ノ大名堅固 皇居實 - 警衛出來候樣被遊度事 三以 御 手薄 1 儀 御 不 安 心 = 被 思 召 候 間 畿內并近國 ノ内 皇居四方 二可然大

開港數ヶ所建商館候儀當時 友亂ニ及候モ難計見込ノ處承知致度候事 ノ處尤制法御行屆 ノ御事ニ候共往々無麼之夷情追々相募リ終 =

台命所存為書取 今度ノー 候テハ 人心 條不容易奉初 1 居合 被 入 國家 **叡**覽候樣 神 1 重事 宫 宜御 御 = 候 代々二被為對候テモ 間 取計可有之事關 三家以下諸大名 白 ラ赤心 可有如 殿太閣殿被 彼 何哉深ク 命 聞 候事 召度 被惱 思 13 叡 候今 卼 候 此期 應 = E

同斷御答備中守傳奏衆へ差出タリシ書取ニ云

會深 應 服 入 聞 往 相 等 年 接 仕 仕 除 反 假 候儀 居 候樣 聢 ク見込眼目 復辨論ヲ 何分承 條 h 約 取 被 付唯今兵庫 極 1 服 ヌ 思 趣 其 盡 無餘儀 召 不 = 代リ 願立 候間 仕 シ可 候 兵 攝州 ヲ 候儀 相 次第 ^ 共種 取 庫 成丈取 除候樣談 兵庫 7 ニテ古來泉州堺外國 = テ 開 々手段ヲ 開港 縮 取除 # 且 メ為致談判候 候樣 方 Ш 候共舊冬十 御 盡 城 座 相 1 3 談判 ナ 國之方南尼崎 成間 ク候右之場合ヲ押付 敷哉之趣 二月廿 ノ上京師 人渡來貿易仕京都 ~ 共諸州 四 領 + 國 右 日 里四 被 內猪名川 人共大小共二 >> 應接 仰 方 筆記 候儀 進 二南蠻寺等有之抔 1 地 候通 7 限 ~ 中 1 容易 京大坂江戶 ŋ ,, 統 -亞米利 不 76 内 之儀 立 及 粗 入積 認 皇居 = 加 御 杰 1 巫 1) 人 漸 大 不 ク博 候 近 寸 通

段深ク御恕察有之度事

生意 强 結 候 後患無之樣見込ノ處可申 1 Ł 基 外 各 後 國 ノ鰻事 7 御 7 1 立 敵 擾亂ヲ 被 >1 = 豫メ如何共難申上 引受ヶ事 成 候外無之尤條約 生候儀萬無之筈 ラ Ŀ 主 趣當今ノ 候儀 候得共後來萬 = = 1 御 時勢 儀 付 大凡各 座 28 和親 双方 候 共後來 無 國 1 趣ヲ 事 承 一ノ變事ヲ見渡只今條約 服 7 以 謀 仕 = 至リ 御取 候程 候儀 如 扱無之候テハ速ニ 何 御 振 合 樣 座 候 = 間 間 御 處置 條 違 ヲ相 7 理 無之仕 生 和 海 拒 シ 親 交易ヲ 候 其 外 諸 國 间 رر 國 b サ 各 以 争 國差 無之 テ富 怨ヲ 渝

備 奏 殺 E 目 化 前 7 盛 擾亂 -押 7 立自 生 3/ 然信 候儀 服 1 差 仕 見候 候樣 御 = 世 付 話有 右等ノ儀 之候外有之間 無之方 = 敷事 御 収 扱 御 丛 候 テ 追 K 弊 7 生 不 申

傅奏衆 致シ 宜敷 備 汰 樣 被遊 有 中 之候樣 御 如 宇 奏 度此 何 事 21 去月 聞 如 樣 被 段 什 此 1 可 混雜 有之候且 世三 書ヲ呈 度事 思 傳 奏 召 日 衆 候 7 生 被 シニ月廿三日 又 早 共 3 八八心居 可 右 々通 仰 渡候 申 條 達 哉 追 御 合 難 可 書 有 被 方 計 而 左 時 取 1 F 儀 仰出 候 1 日 1 = テ 趣 相 1 如 月 ノ事 21 7,15 則 域 候 關 湖 何 家 東 樣 7 テ 日 江 1 亞米 附 1 ~ 申 戶閣 御 モ 返 立 器 為 翰 利 老中へ 甚 候 加 東 相 處 ダ 掛 達 = 以 合差迫 别 テ 3 書通 御 紙 不 久 都 引 1 w 及言上 illi 受 合 7 IJ 候默或 以 被 被 ---候問 遊 テ 仰 同 候 汉 ル處 出 月 間 П 1 英吉 相 候 被 Fi. 間 成 寫 日 利 安 其 備 叡 1 早 學 船 慮 中 叡 K 相 宇 御 渡來 慮 心 瓶 3

得

IJ

候

别 紙 1 漏 東 閣老 3 IJ 1 書 面 ナ IJ 图 ス

交ヲ 三月七 止 朝 几 w 十二 X 日 廷 絕 公 ラ 1 家衆百 日 日中 議 ツ V 或 議奏 公家 \_ 決 山 21 衆八 萬里 余人 之ヲ幕府 七 大 納 1) 小 九條 十八 言忠能 路 中 公 人急 = 委托 納言之二 卿以下七 ニ迫リテ = 参內 セ 1 代ル 之ヲ 人建論交市 F 3 テ意見 テ 論 此 此 日 E ス 禁裏 7 N 1 於關 事 上 1 附 太 不 w. 都 汉 山 東 朝旨案· 筑験 切 7 u ナ 陳 有 御勘 间 リ十六日 3 守 連 末 自殺 文幕 考 H 朝 樣 東坊 府 議 御 ス 是 紛 賴 = 委任 城 紜交 3 被 1) 前 遊 候事 朝 亞 市 ス 延 相 w 不 總 許 1 1 1 2 議 長 不 回 案 俄 वि 1 决 論 成 = 7 傳 シ 論 大 y ラ外 奏 3/ ス = --起 7 ガ

yu 守 1 圳 田 一ノ旅館 3 リ歸途轎中 ニテ自殺 セ シ ナリ

府實 三月廿二日 万公列 朝廷堀 座 傅奏 廣 田備中守ヲ小御 橋 光 成 卿 勅 書 所ニ召テ九條關 7 備 中 守 = 授 白 ケ 尚 率 忠卿 テ 酒 饌 近衛左府忠凞公鷹司右府輔 7 賜 フ 此 日岩瀬肥 後守 此刺 凞公三 書ヲ本 内

テ急 キ 關 東 = 下 W

墨夷 ノ事 神 州 1 大 患。 家 1 安危 = 付 誠 = 不 容易 奉 始

永世 大名 体難 神 宮 立 安全難 E 被 御 被 代 是里 下 思 々 召 深 候 被 7 命 且 被 對 恐多被 再應 諸臣 惱 衆議之上 郡 叡 盧 議 候尤往 = 思 Æ 召 可有 今度ノ 候 年下 言上 東照宮以 條 田 開 被 々 港之條約 來 仰 御 出 國 1 良法 体 候 事 = 不容易ノ上今後 ヲ變革 拘ツ 後 惠 1 儀 難測 八圓 假 1 問言 條約 」或 人心 E 1 趣 1 候尚三家以 晶 = テ 向 = 毛 御 拘 [V 1)

翌廿二二 日備 中 守 差出 候 伺 書

寬猛 何 山 昨 毛 時 早 日 王 一兩樣共 相詰 7 h 御 申 勅答之趣得 決 儀 候 上ノ儀 斷 1 勅答 相 御 定難 取 計 ~ þ -有之儀 對シ 付此 奉拜 7 候 見候處 御 = F 付 扱 異緣 -E 间 無 被 余儀 然哉 深 成 難 兼 計 ク 被 御旨 候間 候處 左 候 惱 越奉 萬 ハ 叡慮 勅答 . 英 差 伺 人夷等渡 關 向 候段奉恐入候儀 1 東ニ 事 趣モ 端 有之上 申遣 來之節 差縺レ 度 本 候儀 1 王 存候 此 同 -御 後何 樣 E 座候 間 有 御 早 心 之 V K 得 候 F 然 節 御 m カリ w 有 處墨克 沙 相 1 之哉 其 汰 成 機 有之候 候迄 非 ノ儀 -腦 常 1 樣 於關 1 111 21 仕 儀 掛 度 時 東

候事

肥後守儀江戶 此 程 私儀歸 府仕 表 候樣 ~ 早々出立為仕度候儀 被 仰 出 候處委曲 = 口 御座 上 ニテ申上 候 候通先當表二罷在 就テハ 御用辨 リグ X 岩瀬

三月廿六日廣橋前大納言殿入我大納言殿坊城中納言殿行向之上廣橋殿被相渡去少廿三日書取 ノ趣

及言上候處今度ノ條約トラモ

變候節ハ無是非儀ト被 御許容難被遊 思召候衆議中自然差縺レ候時ハ先件之御趣意ヲ含精々取鎮メ談判ノ上彼方及異 思召候右 叡慮ノ旨相立候樣賴思召候間宜被差含御取計可有之事

別紙

一永世安全可被安 智慮之事

一不拘國体後患無之樣方界之事

下田條約 ノ外 御許容難被遊自然異變ニ及ヒ候モ難計儀ニ付防禦ノ處置被 聞召度之事

右之趣衆議可有言上事

衆議言上之上叡慮猶難被決候ハ、伊勢神宮 神慮被伺定議可有之事

三家以下諸大名再應衆議言上有之候へ以右之趣被 開食候上ニテ 御決答可被遊 思召ニ付夫

マラノ間今般ノ趣迚モ 御許容ハ難被遊 思召ニ候事

開國起原ニロク 早り先入シ人々ノ腦裏ニ浸淫シアレバ今日幕東ノ請求ハ皆掩護辨解ノ姿トナリ信用セラレサル 往々却テ我チ輕侮スルノ心チ増シ故ラニ局外者チシテ憤慨切齒セシメタルニョリ終ニ一時內外ノ攻撃ナウケ進退維谷之結果 從前我が邦人ラシテ外國ノ事ラ講スルチ禁シテ其耳目チ瞽シマタ外人ト接スルニ及ヒテハ瑣細ノ小節ヲ主張シ彼が怒ヲ激シ モノ多シサレバ條約和親ノ事モトヨリ愛シテコレラ親シムニアラブ彼ニ要セラレテ己ムヲ得サルニ出が其掛リノ有司トイへ モベタ決シテ快シト思フニアラズ況や京神ノ人々チャ當時全國ノ議論鼎沸シ皆其非舉チ告メザルモノナカ加之某藩ノ内奏 從來我邦人外國ノ事情ヲ解セサルヨリ彼ヲ視ルコト鬼蛇ノ如ク動モスレバ吞併ノ心ヲ逞フセンカト疑フ ハ間ヨリ其處ナリコレ他ナシ

招クニ至ルトイフベキ劇

四月三日 = 上 ラ 3 堀 x H ~ 備 1 中 ス 守参內 Ti. 日 京ヲ 朝 發 議 3/ 1 旣 テ 去 = 決 IV シ テ復 還 ス ~2 カ ラ ザ IV 7 以 ラ江戸 = 歸 リテ 再じ諸大名

同 [79 日岩瀬肥 後守江 戶着京都 ノ情况ヲ言上 ス諸有司 憤恚 セザ IV ر ر ナ 3/

所ナ 上 松平伊賀守い京都へ伺ノ事 京都二構 1 悉ク之ヲ ヒナ 召捕 n 關 東 IV 1 決斷ニ 八余固 テ ヨリ不 能事 ナ 同意ナリイ リト云へ ラ リト ザ )V 叉公卿之論激切ナル事 堀 田 が京都へ向 ヒ六ケ 1 浪人輩 敷ナリ 1% ラ致 y 此

同七日 亞 國 1 w y ス 江 戶 = 在 テ 調 EIJ 1 期 7 過 IV 7 以 テ 堀 田 ノ下 向 ヲ 待 チ盆 々條約 1 調 Eli ヺ 促 ス

~

シ

ナ

18

論

ズ

w

毛

1

T

1)

同世 日 堀 田 備 中 守 江戶 歸 着

以 F 堀 田 上京 ノ件ヲ一處ニ 集記スルカ為メ日次ヲ操上ケ記ス

三月三日 始 彩 城 認 將 軍

二月廿 Ti. 日 五節句八 朔 御 心 御 登 城 被 遊 候樣 被 仰 出 = 付 テナ 1)

四月朔 日 和 蘭 國 使節 登 城 拜 禮 被 仰 付

同月二十三日 井 伊掃 部 頭 御 大老被 仰 付

幕府衰亡論二日 に定め此人たして自から内外の政を執らしむるの外に大計なしさ云ふに在り是に反して紀州黨は内延後宮の勢力に依て結合 は誰か勸めたる乎其事頗る幕府奥向の秘密にして明瞭の事實は余輩が知得さる處なれても聞く處によれは御養君論の一條は 周親すさ雖も余は兩者共に愛憎の爲に各々極端に走れるものさ認むる也又將軍家をして伊井氏に属目して大老たらしめたる 橋黨紀州黨の二派に分れ一橋黨は有力の諸强藩で幕吏の俊秀でにて組織せられ一橋刑部卿か年長賢明の人たるを以て儲君 世の伊井氏に於ける當時よりして今日に至る迄毀譽一定せず之を憎める者は闕賊視し之を費するものは

りて將軍家は論なく是を許諾し玉ひしならん 軍家には元來一橋廻た喜ばれざる所に此卿を養君に勸むるの群議ありし事なれば若し其養君の議定まらば直に讓職の手段に 力者なきは其最弱点なりき誰なして是に匹敵せしむ可き乎で顧盼すれば其間閥で云の其位地で云の其威望で云の其人物で云 及はん事を恐れ後宮皆是浸潤したるに由り紀州宰相な養君で立るの議益々其力が得て是な補佐せしむるは井伊也で云ふに至 ひ井伊掃部頭直弼の右に出づべき有力者なしさ信したるに由り此人を擧けて御養君の補佐たらしむるの策を案出したり常將 し紀州宰相は常將軍の懿親にして將軍家が御養君に望ませ給ふ處の人なり繼承の大事は君意に從はさる可からすさ云ふに在 一橋黨の方には水戸老公を初さして越前土佐宇和島の諸侯ありて之を助くれさも紀州黨の方には是に匹敵すべき有

胎夢記事二日 來りて蜜告せるは今日掃部頭殿の大老を被命し事は滿朝盡く不服にて既に永井鴻鵬鶴殿戶部岩瀨肥州には憤懣に堪へ銀一統 傍議せるよし らず斯る人物な鷹舉有て斯る艱難の天下の治るべきや何等の御定見何等の御趣意哉と抗言詰問ありければ闊老衆も夫はさ計 に閣老衆へ列陳せられしは方今の事には候へば閣老衆の上に大權の人を御與用有ん事は允當なるべく候へと掃部は其器にあ しかはさる事ならんには爲ん方なして閉日に及はれ初對面より汪濶なる事申出られ迚も不堪の程もしられたりて謙二郎 には條約の中畿内の港は不被停止しては にて果敢々々敷返答もなく彼人は員に其ふる而已也さ遁辭せられたる故海防掛りも呆れて口を箝みたる由扨又大老の申さる 四月廿三日夕岩監察 (岩瀬肥後守)の僚屬平山謙二郎肥州の内意を禀て左内 **智慮立難くさ陳腐の論を言新らし氣に言はる」故岩肥州其利害得失を論辯せられ** (越前の臣橋本左

四月廿四日於堀田 備中守邸亞國條約調印延期ノ事ラハ ルリス へ應接 ス

## 應接之趣意書寫

叡慮 或 内人心ノ 追々及談制 ノ者條約等ノ儀ニ付テハ此後江戶政府ニ於テ取上無之候ハ、必ス江戶へ不罷出直ニ京都へ可 候 趣 委細 候條約 合等ヲ以 及說 ノ趣方今直 テ差 得置候處 延之儀 右 ---難 樣之儀 萬國 取 計 次第 决 シテ 萬 國 1 兼 無之等江戶 体之振 テ申 開 合史 候通 政府 リ更 書 = = テ 角 モ 右調 見候 人心 目 儀 折合無 不 無之双 致出 而 來 方談 於 候 京 制 都 濟 向 被 1 1 後外 惱 或

罷 候 出 趣 右 = 一樣之儀 テ 27 此 E = テ イ 1 ツ 此 1 後 申 際限 江 戶 政 王 無之 府 = 於 候 間 テ 何 種 々 V 之御 h E 期 疑 限 7 指 生 3 定 候 候 決答 儀 1 見 受度旨 贯 能 11 任 聞 候 his 候 間 中 ·j: 尚 不 = 細 IJ 及 1 儀 沙 认

兩 日 中 掛 1) 役 K 3 y 口 申 聞 旨 相 諭 候 事

四 月世 Fi. H 御 家老 初 於 御 本 殿御 樂 屋 勢州 御鳥見酒井縫 殿 右衛 門ノ槍 循 元田 九 兀 无 + 人同 心 楠 内

藏介之劍術ヲ見分ス

勢州 以 心 角 P 助 テ 橘 1) 其奇 テ 弟子 内 志郡 藏 特ヲ 九人 介 君 御 F 1 賞 鳥 御 7 柳 江戶 見 透見 剛 3/ 流 且 組 擊 頭 毛 ~ 般 格 被遊 召 劍 7 下 7 御 獎勵 鳥 師 タ 3/ 見酒 [][ 1) h 月六 1 1 為 井 1 縫 日 3 " 縫 到 殿 V 着 殿 右 毛 同 衛門 右 其 世 衛 循 門 = 1 日 及 達 代 於文武場 Ł 3 K 其子縫 當 風 傳 時 專 流 御用 槍 殿之介弟 ラ 他 循 人試 流 7 间的 試 験之上 子十 範 合 7 3/ lil 一十 本 1 汉 H 日 內 九 1 大 藏 聞 兀 夫 介 Fi. 工 初 华 T --見 共 IV 同 分 子 7

尊 月 Ŧi. h 山流 月二日 1 27 僻 ナ 御 見陋 V 長刀 1) 屋 = 內藏 智ヲ h 1 1 酒 市 御 脫 并 介 舞 ケ 谷 橋 臺 1 セ 事 原 ス 1 1 論 門 町 後 武 弟等 術 議 水野 ---在 紛 傳 々笑止 家 1) h = 試 詳 下 テ 合 每 也 屋 敷二 歲 7 1 奇談 命 武 於 循 37 諸 テ E 大嶋 御覽見 有 7 IJ 司 見分 外 シ カが Ш 分 頗 ス ノー 1 是藩 必 w 年 槍 ス 來 循 此 -テ 處 田 1 頑智ヲ 他 宫 = 流 テ phi 試 脇 學 打 合 金 打 破 1 H 1 初 例 シ 傳 各流奮勵 x ナ ナ 1 19 [/4] V 劍 2/2 自 1 家 鞭 負 没

策

自

t

外山流槍術

演

技

1

姓名左之如

| 地士 笠井國太郎 | 宮崎基     | 酒井縫殿右衛 | 岸野銊太郎 | 金田流劍術 | 山下寅三  | 一傳流劍術 | 井口秀之助 | 西脇流劍術 | 井口周二郎 | 田宮流剣術 | 立石源之允 | 月山流長刀 | 近藤德之助 | 大嶋流檜術 | 并口秀之助 |
|----------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 九太郎郎     | 郎       | 門弟子    | 酒井    |       | 石川    |       | 鳥羽鍵二郎 |       | 佐藤房   |       | 吉川樾   |       | 服部五   |       | 服部級   |
| 御鳥見見習    | 御鳥見見習   |        | 金藏    |       | 省吾    |       | 三郎    |       | 次郎    |       | 權之助   |       | 部     |       | 部鈆太郎  |
| 光習       | 元習      |        | 戶口    |       | 竹內莊三郎 |       | 森本庫次郎 |       | 尾關鐘   |       | 內原小   |       | 大野泰   |       | 淺岡孫   |
| 前野竹次郎    | 林德      |        | 內藏    |       | 三郎    |       | 次郎    |       | 五郎    |       | 左衛門   |       | 補     |       | 市     |
|          | 兵衛衛者之丞伊 |        | 久保田甚一 |       | 田中三吉  |       | 三毛貞吉  |       | 三毛雅八  |       |       |       | 結城龍馬  |       |       |

前川正三郎

渡邊乙藏

中村三右衛門

綾

野 和 郎 內 滅介件 橘 角 介 十六 才 助士 森

郎

家丹來波守 傳 氏 上 作 森島 浦 進 楠 郎 4 兵庄 人田 衛屋 同丸 伜又 心五 嶋 和 H 田 佐 音 平 不 次 衛地 地 門土 华九 华 右 北 谷 比 口 正 金 音 太 太 藏 郎

家 丹 來 分 守 內藏 介 27 當 年 ---蒇 ノ後 冲叫 **浄建ツ三** 十六 歲 卜歲 言ア際 ハアヤマリ 力壽 藏 勢 州 = テ 1 數 ケ 所 -道 場 7 構 ~ H 々 敦

授 工 小 松 戶 典 滯 膳 在 杯 中 1 其 ī 門 門 人 1 輩有名 由 同 流 1 21 劍客岡 突 b 足 田 7 拂 + 內 フ 7 阿柳 主 部剛 伊勢守 F ス 故 家來 -皆 山 臑 木 當 南 セ 兵衛 1) 竹刀 松柳平剛旅 1 多 河守藩 ク 男谷 尺以 精 上ヲ 郎 用

井 y テ 春 縫 殿 町鏡 道新場 右 衛 智 門 流 等 >> 无 ^ 通 月 學 + ス H 鳥 內 藏 見 介 地 士 1 八 1 日 邨 遣 = 出 -發 シ テ ス 心 掛 ケ 1 熱心 ナ N A 感

御直

旗心本影

近

藤

潮

之助

御一

旗刀本流

忠也

派

伊

庭

軍

兵衛

同心

形

刀流

人

保

田

助

太

息

同田

横

ÍII

七

郎

大直

保影

験流

守

取

桃

= 1

7

1)

順

テ 河

順

7 立

賜

宮流

流

井 E 章齊 從吾 右衛門 詩 7 賦 ス 時 事 7 察 ス IV = 足 IV ~ シ

脊 其銳 劍 志 劍 或 家 稱 硬 願 張 、皆稱 其 為 刺 雄 敵 勇凝胸 師 不 弟 轉 柳 足學 爲 法 岡 所 願拉 或 屈 流 、英雄 向 死、 秘 伸 劍 此 輕 極 百人一 客 欺 数家猛 其奥 J 、威其神 人君 K 響 志眞干城、 受業之士 加 高 有 惑 龍 死 向 平 司 争、 孫 西 生護 自 郵 東洋之塘 劍 奇 東 召武 身是何 光 儿 IE 爓 日 戀 邸 化 萬 々 物 劓 君 士 執 應 彼墨 劍 座 出 敵 壘 親 敎 臥 到 芳 長則英酉立 試 弟 出 Ш 初 非常 子、 入 知 烟 存 刀法精 雨 弟子 例 回 握 靴 IL 數 馬歐州臺望拳 又 政 雲 百省國 勢 精 亦 有 隨 分 我 劍 從 Hi. 士、 師 凹 來 劍 橘 华 破 矢曰 家 弘 東 H H 忠、 朝 海 丈 與 其 壓 橘 夫 四 家試 所 紫 [75] 方 到 邦

四 月 1. 71. H 御 家 初 諸 大名 惣 举 城 上意 被 仰 出

公 方 樣 御 黑書 院 出 御 上意 之趣

亞墨 利 加 A 取 极

勅 答之 趣 E 有 之不 容 易 儀 -付 今 ---應 仔 高 申 11 候 樣 H 致 委 細 1 儀 1 年 共 3 1) 書 付 मि 相 達 候

備 中 守 E 1) 相 渡 候 書 付

聞 勢 成 先 御 易 74 年 H ----伺 御 度 變 變革 神 本 相 休 奈 1 1 成 折 候 ]]] = 儀 淚 柄 處 付 并 襟期 别 各 御 1 1 紙之 旣 處 存 H 置 寄 E -= 通 於 被 胜 1 7 為 年 次 毛 テ 來 第 在 勅 御 取 答 各 間 結 ---尋 寄 被 存 敷 被 候 寄 候 候 遊 追 御 間 仰 衆 黑 テ 先般 出 马 議 利 -27 忽 候 御 1 加 京都 參 上 素 條 チ 考 約 1 仇 3 儀 雙 1) 1 1 戰 被 F 趣 = 1 1 姿 爭 條 27 候 仰 約 具. 1 1 得 立 相 爲 = 共 京都 叡 御 候 成 朝 外 慮 御 取 諚 全 替 御 1 ~ 之趣 扱 被 國 不 1 方 方 1 被 無 大 FE 爲 仰 = 芝 有之 事 在 御 淮 決定 b = 趣 候 候 思 及 = 間 共 召 候 别 E 得 段 此 猶 候 或 家 篤 度 且 共 以 今度 方 御 1 1 1 勘 御 今 儀 使 衆 萬 爲 1 國 不 議 不 叡 致 形 容

被

相

慮

各存 慮 1 趣 早 K मि 被 申 Ŀ 候 1

别 紙 之勅 諚 1 前 1 如 3/ 界 ス

得 右 分 = 付 7 諸 y 侯 1 各 雖 見 E 込 簡 7 短 = 孙 其 識 大 ス 其 主 說 意 7 班 摘 大 文 要 義 晶 别 阨 曲 ス V ul 否 1/2 左 滴 1 切 如 = 明 3/ 言 1 E 1 沙 7 或 1 瞹 味 糊 要 領 7

難

港 修 約 7 III 1 ス w 分

京方都今 外形 小品川大阪ラル勢鎖國不可 **毛**可我 開ヨ 外國リモ 人旅海 行サ モ始 許メ フ、 ~ =/

> 平 池 前 守

松

航京海都 スハ ~御 シ闘品川 江戶 ハ御許容彼國 交易

商 法 27 外 國 人 平 等 = 被 仰 付 外 國 ~ 通 航 之事

只 今 破 談 へ乘出シ候様 人二失禮無之様ミニス 八二失禮無之様ミニス -信 義 7 失 ーストル Ł 口 勿無異 申 勿論諸大名 毛無頓着可差置 本 邦 3 IJ 存候 モ 航 海 नि 彭

御師地ニテ貿易は近人申立通り悉と 御許容此 公邊 方役人 25 城 拜禮 1

後年限ヲ詰メ知れている。

近 1 1 度

畿 御 交 易 此 方 要用 品 相 除

和 1 方可宜冒

今般 1 御 處 置 = テ 存寄無之

御

沙

汰

次

介第

---

心

得

候

F

1

京 師 御 開 丰 1 御 峻拒

御許 容 1 外 無之

申 3 立 = 1 ス 趣取 r w 縮 1 府· 3 御許容 内 外 ~ 差置 一交易 > 年限ヲ 定 3 御

藤 細 水 松 立 伊 松 松 松 松 加 前 松 松 松 松 松 平 平 花 達 堂 平 平 平 平 11 平 賀 中 平 平 平 左 兵 飛 美 讃 ----越 肥 遠 薩 Knj 肥 陸 納 戶 和 中 兵 部 濃 賱 TI 波 陂 河 前 與 納 後 泉 壓 13 衛 大 守 守 守 守 守 殿 守 守 督 守 輔 守 守 宇 言 腦

Fi.

再應御裁斷御處置可然別段心付之儀無之

断然御差許可然交易ハ浦賀金川橫濱限ニニストル屋敷御城交易ハ浦賀金川橫濱限ニニストル屋敷御城

開港ハ無據儀江戸大

開港ハ無據儀江戶大阪ハ御許容無之方

大變革當今ノ急務

願之筋取縮メ御許容

大 井 稻 土 松 酒 牧 松 松 松 松 井 酒 松 松 平 山 井 平 Ŀ 葉 井 平 井 平 平 平 井 平 伊 野 保 民 宮 下 肥 河 長 能 周 若 隱 下 和 備 越 雅 掃 佐 部 內 野 前 內 登 防 狹 岐 總 泉 前 樂 中 部 渡 大 大 守 守 守 守 守 守 守 守 守 守 守 輔 守 輔 頭 頭

候上之御仕法可然 國 普通 1 法則 ---御 改革

可否ノ不判然之分

信義ヲ立感服仕候樣

同 御尤卜 存候樣 ノ御 處 置 候 ١٧ • 御 聞 屆 मि 然

征

夷

1

任

不

背國

辱

不

相

成

事

御 如何共上 國 辱 = 1 不 御 相 進退 成樣 -御 從 處置 t 可 肝 申 要

甚 無據場合 氣遣敷 御 備向 叡慮何之上 彌 大事 二可有之 = テ御處置

洋夷威服仕 一候樣御 處置 企望

松

平

土

佐

守

對

馬

守

E

杉

彈

正

大

骊

松

平

內

藏

守

松

平

安

塾

守

松

平

權宜

1

計界ヲ以ラ國家盤石ノ安被為保候樣

見込附不 申 分

御若年二 付 存意申上無

尾

張

田

安

部

刑

大 卿 殿

膳 大 夫

殿 殿

豐 美 前 守 守

牧

野

牧

野

備

後

守

In

部

播

磨

1

南

部

殿

紀

伊

五元

愚存申上無不案內可申上樣無之

愚意可申上様無之

別段存付無之

断リノ方

御

御差許可相成譯無之

御

斷可

然

御

聞

濟不

相

成樣

有 佐 松 松 馬 竹 平 平 中 左 大 相 務 京 和 模 大 大 輔 夫 守 守

柳 并 奥 大松 松 津 石 內 松 松 細 伊 平 原 川 藤 岡 平 平 Ш 平 輕 平 式 大 兵 左 出 能 織 攝 若 兵 大 越 膳 部 部 京 炊 狹 庫 部 中 羽 津 登 沙 沙 大 大 守 守 輔 輔 夫 頭 正 頭 守 守 守 夫

一五六

五月二 H 假 條 約 調 即 H 限 延期 ノ儀 ---付 老 13 連署 1 書 7 F 19 信 吏 送 N

望ミニ 合衆國 ラ 1 H H 外 ズ 本 本 謹 外 國 |或 之老 應 國 = 言 於 人 テ シ 1 テ 13 テ 其許 安寧 大 自 ハ 統 分 7 共 承 7 x 領 今般 IJ 允 存 1 命 カ セ ス 合 1) w = 併 衆 重 依 大 或 大 此 テ 君 之事 1 共許 1 1 條 ヲ緩 命 約 柄 7 7 差越 改 以 -T 調 又 w テ FI B 21 -3/ 其 當 由 木 ス 一期限 テ 午 IV 國 1 調 年 -後三 ラ 7 判 正 延 月 1 1 引 井 --儀 Fi. 上 セ H B 1 同 7 双 信 1/3 方談 濃守 經 -1 IV 非 4)3 月 岩 -11-学训 疑 w 瀬 內 フ -6 1 肥 H 1-~ ハ 調 你 徐 力 7 EIJ ラ 約 守 テ ズ ス 延 决 -A. 任 引 定 ル 1 此 セ 1 =/ 後 7 1) 1 貴 11 滑 1. w 雖 利 J. =7 ~ 間 我 71 - E 加

安政五年年五月二日

田備中守初連名花押

堀

**元月六日** 1 IV IJ ス 堀 田 1 胍 = 不 17 應 接 ス 七日 1 w y ス 下 田 = 歸 IV

六月朔日 御養君被 仰出

堀田備中守ョリ御家老へ封物ニテ

御 筋目 之内 3 IJ 御 養 君 [1] 被 遊 1. 思 77 候 追 III 表 立 III 被 仰 出 候 ~ ŀ E 先 御 內 意 III 1 3 遠旨 被

仰出候

右 1,000 100-100 付 水戶 樣 ~ 御 登 城 御 居 殘 -テ 閣 老 ----御 逢 此 御 方 尾 州 家 3 1) 1 御 家 老 呼 出 -付 夫 次 外 城 7.

[ii] П 加 H 備 山 守 遠 藤 但 馬守 加 藤 伯耆守 津 H 华三 郎 駒 井 左京其 外 御 用 掛 1) 被 命 1% 1)

按に御養君論之事其當時に在ては取留もなき風評審説なきにはあらさりしが事皆機密に屬 一執權の上は知らず何さま 秘中 0) 極 秘たりし さ見え更に洩る」所なく (察するに土州大夫關係 し殊に御家之如きは或 云々に依り かくむ は個 V) 府

の第二期さなす我徳川史を讀むもの爰に至て何等の感概を生すべき哉 の間の葛藤を招くの端さもなりしていふにあり今各書記する處を折衷し其大要を畧述す福地源一郎は此時を以て幕府衰亡 部頭大老に舉られし以來意外の變動を來し相衝突する處さなりて遂に幕閣をはじめ一橋卿推戴論者の失敗に歸し延て公武 天下幕府の爲め密々相通して百方畫策殊に越前春岳侯之如きは親藩たるか以て卒先熱心に苦惱致されし然るに一朝井伊掃 守川路左衛門尉鶴殿民部少輔土岐丹波守等編要職權の輩も舉て其說に賛同叉京都に在ても其、思召に被爲在この事より各 因州宇和嶋等一橋卿に望みを屬し幕府に於ては堀田閣老を初さして當時俊傑さ稱されたる永井玄蕃頭水野筑後守岩瀨肥後 の際英明年長の將軍を載くに非れは天下を泰山の安きに置く能はすさは朝野の典論さなり大藩に在て者薩州土佐越前備前 **か知り得たりさ云は一人さして無之迁遠を極めし也然るに今日さなりて世間筆記之もの續々現出『薫初め之建儲問題の一** 中二度迄も大統御繼承さは扨々お美目之限り厮徒走率迄も肩身廣しさ上下密々打さりやき合居たる位之事にて其實態に之 一書にても若し抜萃せは殆んと一大部冊ななすへき程に思はれ紛兄錯雜到底抄出に堪ゆへからず畢竟する處國家內外多難 一夕之故に非さりした知り往事追想思ひ當れる事不妙依而之た詳述せんさ欲すれ共昨夢記事(越前の臣中根雪江著)の 唯空々餘所事のやうに打過ぎたりしが本月此公布に接し御筋目の内であるからは扨は我公の御上ならんか

の御小姓を勤めし人より聞たる談なり而して此御養君論の織に起つたるは安政四年の外交問題の時にありき た御覽して將軍家は丸釉の夏襦袢は召さめものぞ (將軍家の夏襦袢は半袖也) こて其釉を引かせ玉ひし事ありき是た見て侍 將軍家定公(十三代溫恭公)には未た御養君を要させ玉ふへき御年齡(三十五才)には非さるに其將軍競職之程もなく御養 ひける人々には家慶公には愈々此殿を他日の將軍家に立たさせ玉ふ可き思召ありさ信したりさいへり此談は親しく家慶公 察せられき既に刑部卿さなられて後に夏日曾て濱御殿に陪遊ありし時に家慶公は刑部卿殿が麻の丸袖の襦袢を召されたる 方也家慶公には御子家定公が御癇癖强く御子なきか知し召て此卿かは家定公の御後を繼かしめ玉はんさ思召なるへしさ推 御所さして御退隱御養君の明主なして早く御繼承せしむるに若かずさ我も人も諸人か御養君にさ屬目したるは一橋刑部卿 君は誰なる乎さ取々の沙汰ありし所以のものは今日の時勢年長賢明の御養君なくて叶ふまじ御養君定まる上は當將軍は大 (慶喜公水戸老公の御子)殿にてありき同卿は前將軍家慶公(十二代愼德公)の臺命を以て一橋家の御相續さならせられし御

ヲ建議ス時ニ將軍世嗣ナシ且性多病大事ヲ決スルニ足ラス世人皆危懼ス一橋卿年已ニ二十賢明 安政四年十月十六日松平越前守松平阿波守連署シラ書ヲ堀田ニ與へ一橋卿ヲ立テ世子トセン事

聞アリ人望皆之二歸ス故二慶永此建議アリ先是阿部正弘亦迎立ノ意アリ未タ之ヲ決スル事 不

能シテ卒ス十五代史

着仕 曜仕 候固 願 き賢 武道復古仕 難計當今の時勢乍恐危急の秋と奉愚察候就 3 洋外諸藩互市 候 へきは顯然之儀と奉恐察候右樣數ケ國互市往 右兩侯ノ建白書ハ春岳公履歷畧二載スル所左之如シ又閣老阿部伊勢守理立ノ意アリシ事ハ衰亡論ニ 右 妖 「徳を具へさせらる」御方様を储貳に立させられ根本を 候 より替 事 私 共 1= 越 御 0 虜 候様御措置御座候はゝ徳川家の の罪難逃 3 座 の徒も自ら邪心は消滅可致候儲君之儀は國家無事の時と雖る蚤 相願追々御多事之折柄今般墨使登城拜禮被仰付候上の俄英等も引續 願 候况して當今の 候に 恐縮 も無之諸侯伯 0 至りに御 如き折柄に於てをや何分建儲 は 申 座 候得共唯々一途に存詰候故衆人の難申上事 すに及は 御繁榮は申迄もなく實に皇國 ての第一上様の 一來仕 す薦莞の 候ハン或ハ細事 民 御 御 1-固 0 臂に 至るまて深 御 め人心を御 條は 成 より大事の らせら 早々御定 0) 結び く本 御 一く御 威 12 なさ 端を引 希 光 諸 H. 願出 居 議 備 は 侯 海 伯 柄をも心底 候 御 n の方人心安 事 座 次に士 出 御 外迄に照 8 一候樣本 し候 許 服 1-御 す 座 B 風

包ます吐露仕候云々

此時別に副啓せられたる意見の略に曰く

は極 本紙に みず萬緒 々大切の御事にて其當否に依り天下人心の向背も決すへき儀に御座候 奉 打明 申 E 一候建儲 可 申 上 候 の一條は 偖 右 建儲 至 重 0 御 0) 評議 御 事 柄故 に付 ては 統 必定 際 口 御 仕 人撰遊 候 處私 は 共已に建白 さる へき儀 1-へは ご本 及 幾 候 重 存 F 候 は も御熟評 此 忌 御 漳 を 條

御定議 得共吳々天下人心の向背に關り候事故聊御評議の一助に申上候固より出位 下只管天下生民の為め御熟慮奉希望候謹言 れ興望に逢はせらるう御 相 成 へきは勿論 に候得共私共に於て熟考仕候處宗室の 方は 橋卿 1-限る へく奉存 候此邊の儀私共 内最も御賢 より 申 明 の過言萬 上 且 候 御 儀は 年 長に在らせら 々御 重 々恐入候

此月 應 年安山川 せ 老中堀田備中守松平伊賀守久世大和守ト共ニー橋卿ニ謁シテ推戴ノ意ヲ陳ス卿峻拒シテ 十五代史

安政五午年三月二十三日發京都三國大學ョリ越前中根雪江 按二文中二十二日ハ亞國條約之件勅答被仰出候日也傳トハ傳奏掘トハ堀田閣老ノ事也本能寺ハ堀田之旅館ナルヘシ 密書之內

一十二日本能寺ニテ

傳日 堀 田難有奉畏候此儀關東ニラモ承居候儀ニ御座候右 但 年長 西城 ノ事英傑人望年長之三件ヲ以テ御撰學早々御治定可有之樣トノ天意 ノ二字除候等 ノ處又々論判尾之恐ハ無之紀 ハ幸便ニ可申遣哉急便ニテ ノ恐甚敷ト申事 = テ年長 三御座 -字加 可申遣哉奉伺候 y

廿三日 朝議

西城之事ハ急使ヲ以可申遣事

此

條唯今治定

二相

成

候先

々御

安心

可

被成

候云々

**昨夢記** 

堀 得策なるへしど云説も顯はれたれは幕吏の重立たる輩は之を聞いて然らんには一橋公を早く儲君 田 問 老等か京都に滯留之間に公卿との 應接に幕府は賢明 年長の養君を定 めて事に 當らしむる事

に定 歸府と共に外には條約調印 め 卵をして京都を説 かし の大事 めば京都 り切迫せると共に儲君論即ち御養 い論なく條約 勅許あるへしと推量したり故に堀 君論は囂々として幕府の 閣老が [||] 題

さなりぬ

四月三日水戸老公より越前春嶽公への密書といへる内に

時御 對し候ても不相濟候へば尾さか紀さか又田安かに被成候樣致度候尾の何を申もその 様之者にては参り兼 一之儀に付而も御周旋の Í 筋近 く候 へは本西之もめも有之間敷被存 候 へば拙家より出 趣辱は存候へ共本文にも認め候通徳川之天下有無之境に候得者中々右 . 仮者にて萬々一にも此天下を失ひ候樣にては拙者先祖 候斯る危き天下を拙出之者杯 を御周 長紀 旋 は H 無之樣 ハ當

仕 |度候一杯の不材にては何分安心不仕候此段早々御火中~

按に一きは一橋公なり老公之御立場御謙辭左もあるへきなから御眞夷又窺ふに足るへし

四月十九日堀田閣老が中山道蕨宿の歸府なり旅館へ春嶽公より使を以剴切漏迫なる密書を贈らる其

御大變革の姿も不相顯宿弊の儘に有之候では衆議爾蜂起致し東西の御不熟や始めさして萬事差迫り大變も可出來で見抜き 候さ申ものにて其罪は御遁れ難く被成さ奉存候(中暑)一統に貴兄の御歸府を仰望罷在候處萬々一此一大事を始總て不相變 りして遂に今日の時勢に推移り候儀で旦夕痛心之外無之候今日の体に相成事心被誤候はゝ徳川の天下は貴兄始御潰し被成 前文は畧す競夫でも第一に橋公建儲の御一大事たる儀は第一の肝要勿論にて神明に盟ひ疑ひ無之候小子の家は外々さは違 候間今度の御歸府は安危の境でも可申場合に御座候故明日にも建儲の御定議懇願に候云々 ひ別段の儀にて徳川家で御安危を共にすへく云々且又御出立前では又今日の樣子は事危急に相成候も畢竟萬事因循の弊よ

追而彼一舉は御着日直に御決議に相成其翌日等御發に不相成候ては後宮之奸杯可恐儀不少其外非望を抱居候者も漸く窺

## 際候て動き候様にも可相成候云々

立. 白 3 此 3 7 7 の有 る也自以に迫りて男子の 語りあ E 几日 四月十九 七 亦京師 には 以 迎 ル 承ケ之ヲ シ 差當り ン事 月廿二日 しさ御決心 頃 ノ議 ラ テンラ は 7 へくもあらね b 閣 7 既に御 IV 此一 ラ射 謀 しに 7 1 日夕岩瀬肥後 中 意 決 直 Nij 三日目也井伊州田歸着井伊 ル堀 B ヲ本ス 意 事に係累せる 7 ス 骊 ク の旨を仰 刑 決着なれごも此に一 陳 共 樂 ラ H = 部 安 通 ス = 1 師 ハ何 卿 大老ノ 議 iv 抑堀 寺 殿 議にて備 1 ス ヲ得 筑前守 直 掃 あ 宇 => 行 n 环御養子とならせ玉は<u>1</u>生甲斐なき世 志を動 に付 然 弼之ヲ 3 カコ 部 H 1 意 0 10 V 頭 越 ス IV ]]] 終二終始沮格時 みに 後 路岩瀬等 -ス 天 多 1 前 唐 1 附テ 水野 # 諾 の徒 かっ 殿 = 老 の問 大ニ 難事さ 119 ス h T し奪 明 上にも余所事 松平伊 其他 あり 堀 土 ナ 日 H 橋本左内へ 為 佐守 京 田 堀 w ふは姦婦 0) 大 7 1-歸 ス 師 田 て斯る奸計を授け奉りて上を誑惑し奉るに紛 い 處 退ケ 障礙 退出 へる 賀守亦之ヲ 奥女中 府を待て手を下さんとの 1 ノ近親公子長太郎 宜皆失 7 口 ラ 顧 後 1 密話と いあらさるなりと云々 0 さ違ひ以 ハ本壽院の h 點計にて珍しか 松平伊賀守久世大 等力深 ス 1 ス スー 1 1 IV 助 欲 カ 所 十六 7 クー ふに ス ラ の外御當惑 直 以 然 尼公 サ ナ 日 橋 骊 IV どなる IV 1 井伊 既 1) 7 所 卿 御家定母公 = 見 生母 らね ノ入 -和守ト 阿算 大 テ 直 橋 被 ~ 老 とや 遊たた 驷 立 H 0 1 = 議行 御事 橋 始 h 以上昨夢記事 なる由 緣 n ツ 卿 將 ナ テ 7 7 んこさなきあた 3 ば只今自 7 將 軍 由 1-IV IV þ 1 立 軍 益 T V = 7 ヲ 竊 御 請 忌 テ バ = 以 人躰 K 1= 謁 紀 上より 3/ 伺 害して フ ラ 11 テ 州ヲ テ 0 儿 ス 斞 n U 紀 亦 外 九 將 なけ 御 [n] 知 紀州 州 援立 果ね 或 1 軍 h b 御 事 意 ナ 7 72 物 8 T

ヲ立 五月九日薬師寺筑前守又奥向ノ意ヲウケテ井伊邸ニ至リ水戸越前等海防掛り諸役人ト同意一橋 IV ノ謀逃急ナル = ŀ ヲ纔ス直弼之ヲ信ス十二日 將軍 モ亦井伊 庙 育ヲ 3 2 テ紀 ヲカツル

我子に家を譲りたしと仰せられし事ありとかや決して後々の事抔等閉 嘗て元璋院殿御在世の比或人に語らせ給ひし處に由 れは 温恭公の或夕暮獨言に若し子あらば 1-寫 し給 ふれに非すか

杉浦梅潭閑話 二梅潭正 一郎ト稱シ兵庫頭ニ任ス幕末ノ政界ニ頭角ラ聳カセシト云フ 御養君

の話も自ら平岡丹波守に命じ給ひし也

水戸は何故にや痛

く嫌

はせ給ひし也云々

#

トヲ促ス

十五代史

五月二 大老日 就ての建議也)を以て叡慮を安し奉るより外は無之候へは差向諸大名居合の程な心痛に存候也公は御交り廣し諸侯の望たも 繋き候事も英明賢才の御徳義によらては萬全の計に候はす此御事は一日も早く御決評の程願はしくさ仰ければ掃部殿刑部 度々申入候事ゆる余か心の程は飽迄も御承知なるへく當今の大要之に過たるはなく唯今御申ありし諸侯の居合天下の人望な 城の事は何さも宣はれば掃部頭怺へ爺て西城の事杯は如何候やさ間はる」故公その事は去秋及建議候以來備中殿伊賀殿へは 府を云ふニ統一)の御爲になるへき事は豫て心に懸て候へは力の及はん限りは御爲宜き樣に議らひ候はん三仰ありて點で西 得給ふからは異議なからん様に御周旋あらまほしくこそ候へご申さる公(春嶽殿サイフ)諸侯居合の事は仰迄もなし大家 比も厳しく譴責に及び候ひきされさかく成上はなるに就ての事に候へは今さなりては第一に諸大名一致の建議(條約御尊に 略心得しか又一種の氣習ありて容易く事を爲し難き處たるを備中か知らざる而已か人の意をも用ひずして仕損したりした此 御感にも預る程の勢にて候ひしか果して輕率が以て大事が誤り候也拙者は雨度迄も京都の御用が勤めて候へは彼地の事情も 者へも申談せし時於拙者は御許容の程何共無覺束存候て備中には聢さ見据ゑあるかさ及研究候ひしに備申は事なく仕課せて 殿かさおほすにやさ申さる公御尋迄も候はず斯る御時節に當りて痼な措て何れの御方なや仰き奉らん紀伊殿も御續柄は近く 日越前春嶽侯が井伊大老の外櫻田の邸へ参られ大老と對話の趣に御養君二係ル談ノミチ抄書ス 元來京都の事抔のかく指纏れたるも備中守が粗忽より事起りたるにて彼は京都の事情も不案内に候へば上京以前

候はず刑部卿殿には才德無備し給ひて今さへ天下の囑望におはす事に候へは况て儲君に立せられんには天下生靈の慰望此上 坐せさ御幼年の事に候へは御怜悧さは承り候へと唯今大政に参豫し給ふへくもあられば立られたりとも一統に安堵すへくも に候へは後宮の氣受も以之外なれば御内々の御和合も置東なけれは旁拙者は紀伊殿こそよからめる思ひ入て候なりを申さる すにやさ推開し給ふに掃部殿拙者の思ふ處は紀伊殿ならては適ひかたしさ存する也刑部痼殿さ申すも其理なきにあられて紀 あるべからず御續柄の遠近た申さば紀伊殿より蹴くおはせさ神胤を以て論ずれば何事の差別かおはすへき兄は紀伊殿さおほ 紀伊殿に定められんには御持論を棄玉ひて今に變らず忠誠を盡し給はん事こそ願はしけれさいはる」故公休戚を幕府さ共に 」故公東も角も天下の公論を採らせらるへき事にこそ候へ誰かは御幼年の御方宜しからんさ申へきと申させ給へは掃部殿唯 思召もさる事に候へこか」る危急存亡の秋さも申すへき御時節さなりては、慎庿今御在世ならはいかてか幼冲かさ思召さる 御議論ありしかさ御大老は殊に不案内にて果敢々々敷御請答にも及はれさりし由 す~きは元よりの事に候~ば二心ある~くも候はれてかく迄に存込候事の本意違ひなば其折の心は如何あらんで我ながら思 今定めらるへきて申にも候はれは此處にて論したりても用なき事に候へは一寸刑部卿殿の御事も能々考へ候へしされて萬 ふに掃部殿刑部卿殿を上なき御方の樣に申させ給へを宜しからめ節の聞へたる事もなきに非ず且御實父の水戸老公如形御方 ひ定めかたくこそ候へ余のみならずさる人も多からんかで推し量られ候也で仰せられ此事はさぢめ給ひて夫より外國の事の へき御續摘を論せらる」は徳川御一家の御私にて天下蒼生の為に議らはんには年長賢明の儲君ならては適ひ候まして論し給 順席の思召も被爲在候事にて他に譲るへき事さは存候はすさ申さる」故公太平無事の時ならんには

按に春岳侯は此日初て大老へ面會之由又伊達遠江守殿は井伊家と線家なるより四月十六日参られて西城之事親しく尋れら れしていふ談話の趣も本記で同し事に筆せり大老真意のある處見るに足るべし

五月十五日夕春岳侯堀田備中守殿へ参られ備中殿を死地に陷れて奮勵を促さんさて激論 第に遭遇せられんよりい唯今大奮激を發せられ杭論説破大老も伊賀も壓倒して建儲の大策を定 なりしか 仰述られしい らい忠臣排斥の兆も稍顯れ候へい足下の御先途も程遠かるましく覺え候闇々で罷 庿堂の形勢一轉して昔日の如くにも見へず土岐丹波川路左衛門已に 発の

聞あ に御 面 老さなり 候は ん事 H 切 んこそ息衝 乙 内 0) 姿計 候道 情 非 老 阑 15/5 すい れ一時にても二 忠 n を辨 さなな 何事 告に H 逢 職首 掛 如 ん事こそ願は し以 丈の 1b T 理 刺 質に御 T b 候 は 連 形. 座 1 平 初 へす進退谷り恐懼 B 內實 Til 也左樣 御 無之候 it 勇壯 後 此 は 0) め ~ 有 8 爲 御 AL 申 --n n 伊 1-若 左 志 條 切 候 本 大 は 0) も候は 事 大 賀 時にても有無の 腹 懐に なる 0) 上 御定算なくては行 にて是迄 へと恐多くも し断然でして天下の為に大義を立られ しく候へ是も實に必死を極 候てい差當り御 老 より 0) 面 8 は 至 時 何 知 n ~ 々も不肖 大に 腹 取 候ずやさ激 り大 んかと忍んて出仕 5 をか の次第 組 0) r 苦心 包み 和 諂 1-切 7 僕 諛を盡 なが は 候さて呉の ても氣 西城の 不都 御答いあらせら 將軍家には取詰 申 風 泡 8 はるべ 波 壓 らも僕を 御諒察下さる す 切 し叉僕 岡 を考 合 付 ~ 0) き僕 御 も出 御 せ ねに 辯論 事 からず空く奸黨の も致し候をや元來伊 犬死又刺 h ~ 抔も大老は從來の 沖 と種 目當に が腹心 來 てもなく見捨 へも追從にて何 められ閣中に に及 御 為にもなり ~ 就儿 も乗らす磯 次 めたる嚴敷事 し己れ 勤 違 到 も打 0) は 簽計 め n ~ さ被為成 居る事故 候ても 朋 L 不 を潔 200 柄の てか を施 カコ H 事 兼 邪計に落 T n も寄らず 質さ掃 候廟堂 を申 有事 刺 紀黨夫に伊 8 F. 跡 備 大動勢を < 御 1 今更 せ 坳 th 違 候 々の 候御儀に 座 h 候 1 語 殿 抔 ~ 入られ 0) 僕 大に 京 部 1-始 へは 候 h 德川 紀 部 さは カ 台 利 は 末 ~ 申 賀荷 害な 伊 身に 直 は て僕も度 感 前 3 死 处 候 3 宇 讓 甲 激 の宗社 汚辱 外 不 1-は 1-天 かっ ・進あ ては 擔 陸 酸 1 御 下 せら 夷 退 13 h h 聞 候 涕 務 60 あ かっ ह 0) ~ < 受け たし其余 ひし 17 泣 唯 制 候 h 3 御 n に残さ かっ たまて 貴公 候 如 1-今御 腹 T 為 ~ ~ 及は 閣 かり n くも 此 死 n n 候 8 平 K 大 夫 18 1 3 H

尾張殿被仰立なは如何あらんと御相談ありしに尾公よりも嚴敷御申立あらんにハ余程僕等が 中候 HI 姓. 以 半三郎是迄沙汰なか 問 旋 賀は橋公の 是も近比策 る氣造 3 御 ねて京師 頭 來 さる故御 侧 ど仰 や~夫は 取 相濟間 n 0) 3 になる 衆奥向後宮に 此二人も党類に入られ候大名にて第一尊公薩州土州宇和島等徒黨と唱へ與 張本 ハなし又出 諏訪安房御 微力には適 せ は 5 御事を同意と申すと申され候得共是の全く宇和島 すっ り出 被 n 敷さ申説 へき筈なるに何故か今以御考中の由 0) 何 n 僕にて土岐丹波同 對外 間 T H 決て遠江の妄言には候はず已に余へも何處迄も橋公御同意 T 來候 も僕 御 \$2 同 小姓にては權太遠江等何れも無二の忠臣故竊に使ひ君側を ひ不 國條約 も賢明忌憚の黨類数多有之橋は僕一 逢 ば備 りしに堪へ無候哉此間橋公の御事を申出 類に入られ不 一般には聊避易致し候へ共夫にては橋に決するにも至り難く素 御 を倒 申御 てもなにも密々申上たる御次第なれば更に 願 中 の儀 一殿兩手 し南 0) 斷 事を仰い り申 も遅 紀 攝津民部肥後玄蕃等其 を立夫より大老をも倒し己れ一人大權を握 を學て頭を抱へられ捨も人一呆れ果て候也閣中 遠外轉にもなる 候 勅の せ試みられしに より外はあらず 姿なるに西城 にて御治定なき次第に候へは最早 へき勢にて候 海防掛 御逢出 人近來の形勢迚 列にて候遠國 B 亦橋に歸せずしてハ 來 りも朋黨と名付け嫌疑 候 候處大に伊 の虚言なるへ 也 への重疊 此間 御 所詮 东 も字 る維 行 の事 賀に も有まし 0 で申事 和 くさ被 圳 持すへくも覺之候は に候 る積 周旋させ候ひしに L 兩條の 織 島に派り候へは かっ 部 b にては 存 间 5 御 橋公の御 も絶え不申其 より疾 返すり 共決 に候 候と被 1= 目 違 to T 付 候 T は th n 0 勅 ー々さ る故 出來 んと 申 御 き共 津 事 も御 夫に 故 伊 被 田

ルド

1:

T

初

8

替

h

備

中

殿

护

御

慰

8

南

b

T

御

退

散

なり

以上昨

夢記

1=

もなりて宜

カコ

らんと此

日

は

眞に

覆藏

なく

閣

內

0)

機密迄

一も打出

3

第七

It

る故公にも何共御

六月 十三 日 亞米 利 加 船 隻 下 田 = 入 IV + 五 日 米 艦 又 入 w

同 十六 日 魯 西 亞 船 1 田 = 入 W

同 + 七 H 魯米 艦 連 1) 馳 セ テ 內 海 小 柴 沖 = 入 ŋ 急 = 調 囙 7 促 ス 英 佛 軍 艦 毛 亦 臍 卡 70 1 1 ス w 1 报

T IJ 事 勢 花 切 迫

六月 同 + 世 亢 日 H 井 井 E Ŀ 信 信 過等岩 濃守 岩 瀬 瀬 肥 肥 後守 後守 神 神奈 奈 111 111 = = 於 於テ テ 亞 1 或 IV y 1 w ス y ---應 ス 力 接 假 ス 條 約 =

調

即

ス

松平伊賀守缺

六月 御 城 御 世 黑 書 E 院 亞 松 或 溜 假 條 -於 約 テ 調 御 EIJ 之儀 老 中 列 7 坐 萬 御 石 用 以 番 上之面 人 世 大 欠 和 被 守 殿 相 仰 渡 出 但掘 H 備中守

計 申 御 或 テ 亚墨 付 難 精 Tr 承 車 = 被 候 知 + K 應 利 遊 御 各 分 加 = 相 付 差急 御 打 赤心 成 條 儀 約 御 調 勝 乍 勘 御 即 其 丰 1 去忽 老 勢 被 寻 次 モ 為 第 被 相 = = 争端 遊 乘 在 相 濟 候 3 候 成 朝 候 折 今少 7 處 テ 廷 開 如 押 柄 . 懸 此 英 何 御 + 3 程 萬 佛 度 伺 候 = 御 事 魯 テ 相 ~ 清 存 迷 = 西 成 1 惑 村 亞 意 或 如 候 兩 處深 應 書 何 = 1 覆 樣 相 榕 國 王 2 轍 出 成 方 被 1 船 為 其 揃 ヲ 候 モ 踏 渡 p 申 御 候 惱 候 諭 來 間 Æ 面 樣 倒 申 其 叡 御 T E 慮 迷 1 朝 = 儀 篤 惑 候 候 狂 n 出 趣 ~ 相 1 御 -來 御 御 相 成 1 次 英佛 候 勘 第 成 申 P 考 御 テ -不 被 源 案 申 1 1 1 不 樣 思 軍 E 仰 -容易 相 艦 淮 取 申 御 決定 成 計. 1 沂 仮 御 候 H 民 不 मि 併 儀 申 申 渡 E 御 假 死 被 尤之 -候 冒 付 遊 條 回 テ 亞 井 約 致 御 或 思 尤 Ŀ 御 儀 使 召 通 信 取 節 清 = =

被爲 候得 々被 濃守岩瀬肥後守於神奈川 仰 安 共 進 候事 叡 朝 慮 延 候 = = 候 樣 テ 御 此 वि 後 被 西己 遊思 慮 ノ御處置 調 1 召 段 即 致 = 1 實以 候此度之御 3/ = 付考意 使節 御 尤之御 ~ 相 ·有之向者無覆藏可 渡シ 條 儀 候誠 不 = 取 付 敢宿 此 = 後 無御 次 1 奉 御 據御場合 被申 書ヲ以 取 締 リ 聞 方沿 京都 候事 -付右樣之御 海 彼 御 4111 手當等充實 進委細之儀 取 情 = 1 = 相 相 追 成 成

京都 へ被仰 E 候奉書之趣

早亞墨 付 候右無余儀次第委細別紙之通二候此段先不取敢宜有奏聞旨被仰出候恐惶謹 筆致啓達 王 無之無余儀 猶 义 利 御三家以下諸大名 候外 加 加條約御 御決着 或 御 取結無之テ 取扱方之儀 二相 成 へ御 候 尋有之追 = رر 1 付 深 難 御 ク 相 御斟酌思召候得共先般被仰進候趣ヲ以今度條約 成場 使 備中守 K 合二 差出 至 差登委細之事 候 リ質ニ 御答書等入 不被為得止事 情及言上 叡覽其 次第 E 候處 御 處 = 付 置 H 勅答之 再 可有之思 應被 趣 御 仰 E 有之候 進 収替有之 召之處最 候 日 合

六月二十一日

坂 中 務 大 輔 安 宅 判

脇

人 內 世 藤 大 紀 和 伊 守 守 廣 信 親 判

伊 賀 守 忠 固 华训

周

华川

E 陸 判

堀

田

備

中

守

松

平

萬里小 廣 橋 路 大 大 納 納 言 殿 殿

尤之御 儀 考之上 後 廷 御 倒 = 趣 出 無 洮 = 1 英吉利 御 來 利 御 御 百 據 候 申 御 儀 加 取 相 = 御 Ŀ 決定 統 テ 相 條約之次第先達テ別段御 成 = 付 場 濟 佛 方 1 成 h 沿 合 御 不 = 蘭 口 再 不 應 容易 相 案 被 申 海 -西 成 樣 思 遊 御 テ 御三家以下 1 右 御 不 申 軍 思 手 取 當等充 樣 申 計 艦 儀 召 上 御 候 候 -可 近 = 付 併 申 テ 取 日 テ 諸大名 實 井 旨 假 計 رر 渡 精 御 來 亞 條 々 \_ = 1 信 取 國 約 可 御 使 相 濃 計 差急 ヲ 使 致 相 成 1 ~ 尤 節 以 赤心 通 被 成 守 難 岩瀬 清 被 被 爲 候 被 申 御 安 得 仰 遊 立 承 為 御 灵 進 肥 御 候 在 尋 共 知 = 叡 後 儀 = 相 十 候 候 = 付 守 乍 分 相 處深 慮 朝 打 成 去忽 御 打 候 廷 神 調 柄 成 勘 樣 奈川 ク被 FII 今少 勝 今度 --テ 争 考 其 口 モ 端 勢 爲 被 被 相 魯 御 々 = 惱 於 遊 濟 遊 7 \_ 西己 pti -思 慮 開 候 候 乘 亞 テ テ 叡 調 處 15. 73 丰 =/ 亞 1 段 萬 加坡 押懸 米 意 應 FIJ = 英佛 利 書 候 候 致 何 \_\_\_ 1 質 清 程 委 御 =/ 候 加 モ 次第 細 以 使 或 御 非 揃 My ^ 之覆 節 述 御 1 或 -恢 1 之 感 儀 什 尤 被 如 間 之御 轍 相 應 船 共 相 何 1 樣 何 渡 接 猶 7 成 渡 Ŀ 出 追 踏 方 篤 候 兆 儀 候 = 共 候 E 北 々 右 申 h 候 付 御 立 段 मि 樣 申 御 誠 勘 此 朝 諭 被 面 候 御

仰進候得共先此段可被遂奏聞候事

戌 朝 3/ 1) チ 及 wed. 辰 定メサ 延二 當リテ突然米國 12 カ 始 ラ æ 可否チ 將軍 スト 末 七 汉 家 = 其憲法 7 日 ツテ交通チ謝 何 ノ御諚ナリニ E 1 ク 將 1) リ交通チ迫ラレ時論紛然タ タリ 循 家幕康府 家 ス ۴ v 獨斷 代將軍家光公ガ外國交際 絕 公ノ 、米國其 つが御世 聞 =/ チ以シ エズ英吉利 給 世チ t 他ノ外國ニ交通ヲ許 ナ見 =/ 初メニ 給比 毛 今ハ交際 =/ 和閩西班 一代三代 ゴ トリナ ル チ --開カサ 際、 牙葡萄 ハ日本ニ害アリトテ支那和魔チ除 將 1) 3/ 然ルニ ス テ 軍 利二 ノ治 E ハ幕府が狼狽慌惶 ル 許 R カラ 貿易チ許シ サ 昇平武百餘年 世 -サ 至ル ザ ル 毛 IV 幕府 7 ノ時 安南呂宋邏羅 テ 外國 ナ 3/ ノ意見次第ナリ即 テ 末外國交際环 リトデ 其爲 1 ノ交通 交際 ス所ナ IJ ノ外 派集 スル 隨 知ラザリシ 1 > チニ 國書チ遺 分盛ナ F 事 切 祖 一代將 其交通 宗 小夢 1) ノ典 Ħ. E =/ 無理 ラ謝絶 例 决" デ v 開 1-+ E 國 以 ナラサ 思 76 一國交際 シ鎖國 デ : E ハザ ス 就 1 ラナ定 IV N ル 事ナ ノ時 : 1: E へ立

齊昭卿) 畢竟昇平ノ久シキ當路ノ執政ハ皆門閥執務ノ人物ニシテ時勢ノ大變ニ處スルノ才幹ラ有セサルが散ナリト 都 ナサザル人繩筒若クハ刀槍ヲ以テ當ルベキニ非ザレバ攘夷ノ議 大事ナリ朝旨幸ニ慕議ノ如クアラセ給ハ、格別ナレドモコレニ異ナラセ給フ時ハ如何トイフノ思慮チ抱カサリシ 幕府ハ復諸侯ノ意見チ下間スルニ眼アラズ京都へハ堀田備中守大体ニ通セスシテ事チ誤リタリ因テコレチ罷テ ナリ加之諸藩ノ有志モ此頃ヨリ既二京師二入リ縹神二見エテ攘夷ノ議チ上リタルナレバ設令幕府が建二掃攘チナシ難キノ事 手辱ムベカラズトノ御沙汰アリシトイへバ京都ノ議論ハ幕府ノ處置チ喜バセ玉ハザルコト勿論ナリ殊二水戸老公 ビ以テ物議チ鎮ムベシト思考シ親ラ上京シテ外國條約ノ テ外國交際尹否マセ給フ以上ハ幕府ハ決シテ 朝廷尹輕蔑シ奉ルノ悪意アルニアラズ ヘサセ弘安ノ例ニ由テ伊勢及と南都ノ七大寺延曆寺等ニ祈願尹籠メサセ玉ヒシトノ聞エアリ器府ニ對シテモ外交 二安政四年米國全樓巴耳利西ノ入謁尹許シ一層物議尹來シタル二當り御老中堀田備中守殿 (獨り御右筆向山源太夫ハ幕府獨斷權ノ事ヲ當初ニ主張シテ行ハレザリシトイ~リ) 當時ノ實勢ヲ見ルニ設令外交 七給ザル處タリトモ彼ノ海面ニアベル山ノ如キ外國ノ軍艦ニハ我干石二干石ノ脆弱ナル船チ以テ向フベキニ非ズ彼 ナ奏シテ條約ノ モ勢に外交ラ謝絶スル能ハザルハ詰リハ違 ノ鏡利ナル大砲ニハ我が一貫目銃チ以テ敵スベキニアラズ彼ノ込替ニ疾クシテ遠距離ニ達スル小銃ニハ我が耐フレバ用 幕府ハ朝命チ選奉センニハ諸侯ニ下間シテ外交ノ得失チ議セシメザルベカラズ斯ル猶豫 何ハズ諸大名へモ謀ラズシテ下田條約チ結ビタルサへ 二戦ヒ勝チタル 下幕府 思乃シ就テハ三家始メ諸大名二建言セシメ衆議一定 動許チ得ント議ラレタルハ何ノ見ルアリテ然リシカ危カリシ事トモナリ果セルカナ 對シテモ天下二對シテモ敢テ憚ル處アルベカラズ然ルチ幕府が此活斷二出ル 困難チ避ケテ米國全權 ノ執政トハ其所見ヲ異ニシテ相和セザリシニ京都ニテハ老公ニ御依賴アラセタルコト幕府ニ取テ第一ノ障礙 財許尹請七奉ルトモ容易ニコレヲ許シ玉 ノ餘焔ヲ以テ日本ニ逼ラントスルノ勢アリトテ米國全權ガ利害ヲ對イテ條約調印ヲ ノ要求 ノ如り七八朝命ニ遠背シ奉ルノ提アツテ實ニ其困難チ極メタリ是時適々英佛兩國 動ノ貴ラ貧ハザルチ得ザルベキニ幕府 勅許チ請ハレタリ是時主上(孝明天皇)ニハ深り外艦渡來 ノ國是ノ立ツ可シトノ ハザルコト明カナルニ備中守殿 製慮二傷 ハ到底言フベクシテ行フベカサルノ怨論ナリ左レハ京都ニ ハセザルニ刺へ今度假條約 動談ナリトアッテ其 ハ其初ヨリ外國事件ヲ京都ニ奏聞シ殊 肺 命二 ノ勇ナクシテ時論ニ (正睦例臣)ハ助許チ得 ハ斯ル勢ヒニモ係ラズ自ラ上京 違背シ奉ルノ野心アルニ非ズ ハ米國全權 朝廷ニテハ先ニ幕府が京 ノ越ニテハ御國威モ 請 雖ドモ京 ノ與ヘザル所タル 路川 スルニ シ玉 ノ爲ニ國體 ハ朝廷ノ喜 (前中納 =/ ノ事サ夢 タル ハザリ

大老井伊掃部頭殿 泰ルト奏シテ安政五年六月廿日遂二米國ト假條約ヲ結ヒタリ是レ幕府ガ (直列朝臣)ノ斷行ニ出デシ者也トス 動命二達背セリト責メラレダルノ事質ニシテ質

すの時機を侵たしめ敷百年の久に逃りたるに於ておや云々 は姑息の計を施し内には瞞着の策を運らし以て一時の安を倫むの目的に出たるに於ておや叉況や三百年來養成したる遺傳性 共獨裁の政権中よりして自ら好んて是た 其基礎を變更したるにあること余が初めに識きたる如くなれば井伊大老が是を視て幕府の一大不利也と聞りしは草見なれ 第一の原因は嘉永六年亞國軍艦渡來の時に獨裁幕府制の憲法に背き是な たる所を失ふを欲せさるは普通の性情也假令一時の錯誤にて人手に渡したる事物たりこも之を取戻すは甚だ難し況や幕府 も此己に成立たる基礎を破却して再の原の獨裁幕府制に復さんと欲したるは揶亦過てりさいはさる可からず凡そ人其既に得 學聞は王覇名分の正潤に關して深く人心に根據すへき所心與へ又況んや封建門閥の制度は有爲の人材をして其職足心展で に日 抑も幕府の存亡興廢より論すれば徳川氏二百五十餘年太平を永續したる幕府をして衰亡に屬せしめ 朝廷に是な諸侯に割譲したるの事實に於てなや况や其割譲は之な辭柄さして外に 朝廷に奏し之な諸侯に謀るに云へる立憲幕府制に

唐人 天地霹靂百雷鸣轟く如きの激變豊に驚愕慌惶せさらんや此時に當り之な 朝廷に奏し之な諸侯に謀る最其當を得たりさこそ き自資頑信の世の中に突然異形異樣山の如き大艦軸艫進んて内海に入り大膽不敵の振舞に逢ふ恰も青天一点の雲なきに忽ち 日本の他は悉く東夷西戎北狄南鑾畜生同前唯日本は神國武勇四海に冠たり元弘文禄の例あり加之伊勢の神風あり四ツ 國か見たるものなし蘭學すれば縹緲に罹り大艦さいへは干石船に限るさ思ひ而で先祖代々養成せられたる奪内學 ちたる也是何人の罪ぞや誰の罪にもあらず唯大平三百年の咎を判するの外なし又鐵闕の禁殆二百六七十年流民の外夢にも外 しに非すや獨り此二家のみに非す天下武門之武士なる者其實皆此類也し武道衰敗の程度推知すへく全くは幕府の實力地に落 雖も唯當時の有樣を云) れ太平三百年井伊之赤備の武名天下に轟きし名家の大將が僅々の浪士風情に白書其首級を持去られしに非すや は自由自在に左右し得らるべし故に歴史家さしては先つ己れが身を其當世に置き時の大勢を達觀し以て論せさるべからず失 へる孔子は電信電話を不知の愚者也須彌山説を唱へし釋伽は今の小學生徒にも劣れる文盲也を評するにひさしく其與學褒貶 按に已上之所論當らさるに非ず然れさも都て過去の形蹟のみに因て後世之を論する時は致郵して命を傳ふるより (外國の國名さ〜知らず故に日本人の外は概して毛唐人さいか)上陸せは日本刀の切れ味は胡蘿蔔大根が切るより易し 徳川氏の四天王と呼ばれたる井伊榊原が正々堂々たる先陣も富士川に勝れる風聲鶴唳の大敗を取り (事前後する 外の學風に

條約調印抔さは 勢力天下に充満果ては有志たる者は一人にても外人な關殺暴撃せされば霊忠報國ならさる如きの傾きに至り堂々たる大諸侯 唯鼎の沸く如し其中いつさなく名分穹攘の證頻に起り水戸老公本穹さなり激徒暴客得手に帆な揚げ狂奔迷馳遂に穹王攘王の て此當時に在て獨裁立憲抔の文字もなければ云者も思ふ者もなかりし也)爾來海防の論策氏備練兵の事等職々囂々其騷擾は すれ慕閣諸有司其他誰か一人是に政權護削の因ご主唱せしものあらんや も竊に之た性。さするある實に沙汰の限りにして偶審吏外情を知る者外交開國の國是な除すれば國賊也賣國奴也**ご疾視せられ** 神國なして穢多畜生の仲間に入れ汚す也 (熏制政府立憲政治杯の語は維新已後現出のものに

なるか古往今死太平を非さするの理あらんや鎖國亦時にさり太平を致すの政暑然らさるを得さるによる治極て亂生す物久く 襲之咎さいはさるべからずされば嘉永安政に於て元和寬永の將軍名將上に列し三百の諸侯八萬の蔗士皆昔の勇將乃至三河武 伊勢神宮初歴代の れば攘夷の實行 鬱感不斜さ 物褒を賜るさいふ形勢迄に至る是全くは外情を不知が故也外情を不知は誰が罪ぞや唯鐵國因 る虚深く察せずんばあらず して廢す是自然之大勢敢て人為の如何ともなすべからざるものあり史な論する者時で勢さにより言ふべくして行ふべからさ し散に根本的より一刀兩斷の換言を下せは幕府衰亡の病源は太平さ鐵國の二原素を判するこそ允當ならん然らは太平鐵國非 士ならは前記論者の注文は一も二もなし寛永鎖國のなかりせは文明の强國を目して四ッ這の畜生を見做す發狂者もなかるべ 神靈に對し申譯なし己極點は日本を焦土になずも讓夷せされは 宸襟を安ぜられす隈りに外鑑を暴撃す

一六月二十三日御老中任免被 仰出

加判之列 被 仰付

太

御役相勤候中三萬俵ツ、被下

加

判之列被

部 田 總 道

備前守下改

厚

間

松

和

泉

守 守

間 太 部 下 總 後

御勝手掛り海防掛り外國御用取扱 仰付

帝鑑之間席被 仰付思召有之御役御免

堀 松 平 田 伊 備 中 守

御 養君掛 リハ久世大和守堀田ニ代リテ掌リ 1%

六月二十四 日尾張樣水戶樣同前中 納言樣被 仰合不時御差付御 1) 登城御部屋 ニ於テ御大老御

## 御 用談被遊

こ我諸有司胥吏に至る迄も各層なひそめ肩唾を吞んで思ひ煩ひたりき に御三藩之上は何事も可被仰合筈たこへ御幼年に被爲澄さも斯計りの大事一介之御使だになき御舉動は如何なる御仔細にや 御打揃ひ殊に松平越前守殿さへ共に登城さいふにこは何等の棒事ぞさ營中の驚き一方ならず我御城付よりも爾々也さの急報 按に從來之御制度に於ては御三家を雖も御登城之儀は前日御老中へ御何差圖之上にして差付御登城は絕て無之事さす然るに

御登城 たる也今昔胎夢記事に載する處を掲けて實際の眞想を示す 扨こそ御養君 斯る折しも一方には明 々たりしが頓て全く ならば环四く 0) 鹿 n 我に あれ 勅許を待たすして條約調印之件を大老初 日 五半 n 歸 又何條小人の心を以て君子を量る如き事 したりされ 時 の御 登城 n こそ水戸老公は御憤 剩 村松卿右 衛門初 徳の め 御 へ嚴責極論あられしてい知られ ゑに 召連 あら 尾 御登城 h 府 P ~ さ被 さ耳. 0) 2 被 揣 仰 仰 出 合差付之 摩憶測囂 72 \$2 ば

引ありしさいふ 老閣老へ違 但廿三日伊達宇和島侯大老に條約調印斷行及び新任の閣老其人に非るた責め又同日一橋公は田安公た御誘引差付御 動之罪心面折激論あらせられたりでの事あり暑す且本日差付之御登城は水に老公より尾府及ひ越前家へ御誘

作夢記事に曰く 今朝卯半刻御出門にて越前侯井伊掃部頭へ被爲入(越前侯の事な云)御逢對の上條約調印の事此頃御申あ りしにも似す諸侯への詮議もなく調印も濟奉書を以て 奏上さなりては正敷御違 動さなるべし粉軍家にて 助命な御遠

之外なる御勢順にて猶種々御論談も被爲在してそ 老をも御擯斥あるへく若し御席にて御論議決し兼なは御前御願にて於 らる」に先つ第一に違 小東井御坊主共杯はワナーへき戦慄せり公は直ちに上の御部屋へ御出あつて老公御初て御對顔にて今日の御討議を聞はせ あられたるなり如斯いかめしき御方々引續き不時御登城の御事なれば開老諸有司も何事も出來しやらんと大に恐怖せられ るへき様もあらせられず水戸殿の御誘ひもありかたく大老に引續き御登城ありけるに水戸殿御父子尾張殿にも既に御登城 日に逼りたる事に候得は今日な過ごしては何の甲斐も候はず此處にて聞居け玉ふましきならば余も登城して於營申討論に き入らんさせらる」故公掃部頭殿の袴の裾を無手て握られ押据え給ひよし御登城の刻限になりたり共唯今中出たる事は明 明日さもなりたる事の如何にかはなるへき紀州殿立せられ候さて京都に於て何の障りか候へきご強辯せらる」程に時移り 懸りなき處にて御祝事の御執行ひあらん事事理共に然るへくもや候はんかさ仰ありしに此事は掃部頭殿甚だ不服にて既に ひ條約の事抔濟む可き事も難濟樣にも可相成歟されは御養君の御事は暫く御弘めなくて先の條約一條を御聞濟に相 にも致沙汰候御名指の御何にもなく紀伊殿立せられ候は、京都にては御案外には被 の御事也と申さる公夫に付申上度事の候が明日の被 ふに輕き者で違ひ夫々の支度も候へは明日で申す樣にも難ければ何れに登城の上老中共で談の上取極め候はんで申さる故 可くもあられは余上京して申譯仕らんさこそ存候へき申さる故左なくては適ひ申すましく候ざいつ發途し玉ふそき尋れ玉 背ありては諸侯亦 及ひ申すへきかご申させ給ふに夫は御勝手次第なるへし今は叶ふへからずさいひさき振り拂つて引き入れられたり公なさ て己に登城の刻限になれるよし近習の者より申出たりけれは掃部頭殿今日は是切にて御斷りに及ひ候で申され座を起て引 き申さる御名指の御何にも候哉イヤ唯御養君さのみ被<br />
「仰上御先格にて候京都にては如何の御答になり候哉目出度思召さ み申されて更に辯解の答話もせられさる故公さらは如何して此罪を申し宥めらる」やさ問はせ玉ふに老中共にては行届く ひにもなりたる由にて候か御何濟にもなり候哉を間はせらる掃部頭此頃何も濟て候へは明日被「仰出にもなるへき調に候 一日も早き方敬上の御趣意も立候て「天機に適ひ申べきやさ仰られ扨御養君の御事は備中殿より承候處にては京都へ御何 |御祝事にて候へは指當り條約調印の一條 | 逆鱗さ難量御時節に臨み御家の御祝事も御一緒に御錢表あらは愈 臺命な選挙すましき由等を逃玉のて御討論に及はれしかる掃部殿は唯只管に此事は眞平御苑候へるの ─調印の罪を責められ次に薦賢の議を建てられ夫より建儲の事にも及はるへく時宜によっては大 水戸殿御初御大老御老中に御逢あらんさ仰せ入られしに御前の御用あ 仰出は定めて紀州殿に可有之處京都にては悪ら刑部廻殿御量貧の由 臺前可被及御決議さの御示談なる由御物語有之殊 思召間敷敷其上御養君の御事は御家

申の刻はかりなりけりさそ しか是も十分に承はられて仰には候得さも此事は既に何ひも濟候て先刻表向へも被 蓮 修理大夫殿出て來て唯何となき御物語や致されけり公の邊へも参りても同じ趣なり公は度々上の御部屋へも御出にて御毗 事は此事は猶能評議の上申上候はんで申上られたれば此事も其上强の玉ふへき樣もあらせ給はて各御前を退出せられしは の行狀な初め領政向迄も別段の事にて人柄に於ては尤可然は候得さも當時掃部頭も罷在大老兩人を申すも如何に候得ば此 候得は人を舉けて大老の上に在らしめ 引は取扱の棄候で申上られたれは是も亦其儘にて止め玉ひて前殿方不容易御時態にも候處越前守儀は才德人望當今の 御養君御發表時に取て御不都合なるへき旨仰られ尾張殿は御幼年にては不可然候得は刑部卿殿を立らるへき由を申立られ 共にて私共も左樣に存候へはいつれに申談し上京の積りに候き申上られたれば其上に責玉ふへき樣もなければ夫にて濟て しさの事なれば中務殿又起て公の既に御出にならんさし玉ふ處を御指留申上られたりかくて前殿御初め條約調即一件に付 席へ参入候事は以後の御格合にも拘り如何にも候はんだれは先つ公等の御意共な何ひたる上にて別に越前へ逢候樣仕る 殿に座を起たれて公の方へ來られしか大和殿申上られけるは越前守も家柄には候へ共御三家方さは別段の事にも候得は此 も誘い合せて出居れは一處にて申へく思ふなり是へ呼候へと仰けるに掃部頭殿備後守殿然るべく候はんき申上られ しあり未の半近くなり漸くに大老初め上の御部屋に出られたり此時水戸前殿今日は各へ申入度子細あって登城せしが越前 屏風圏ひの内へは酒井修理大夫殿折々出入せられたりさそ水戸殿御初よりは度々御催促あれさ午過きても音も沙汰もなし りさて更に出て來らず後に聞けば人の得知らぬ奥まりたる處に解風引廻し入り籠り居られて死せん角せんさ申談せらる此 るに大老默然たり備後殿か如何樣にもさ申されしに下總守殿越前守儀は同國の事にも候へは人よりも能く知りて候か今日 勅云々の次第に付ては大老閣老の内早速上京あるへきよしな猛々敷責め玉ひしに大老初飽まて承りたる上御尤の御事 將軍家にも御相談被爲在各も商議せられなは天下の御爲然るへく存るさ仰ありけ 仰出の仕出し申付て候得は今更御延

哉左にてはなく御養君さのみ被仰上候か御先格にて候ご申さる公左候はんには猶更申上ては叶ひかたく候か是迄も真都に はもしやさ思召て推し間はせ玉ふなりけり大和殿目出度思召御旨の外は何の事も候はす公さらは御名指にての御 間はせ玉ふ是は三條公より土佐殿への御内書將た三國大學よりの消息其外京師の模様年長英明の 迄も候はす御養君の御事は事央にて果候へは今一渡り申上へし先つ京都の御伺も濟たる由に候か何を仰せ越されたるやさ 右之件畢つて久世大和守殿御一人公へ御逢ありけれは公修約に付云々の事は今朝掃部頭殿 ~申入候て御承引の上は別て申 御内意あるへき氣なれ

事は暫く差延られ先つ條約の一條を御首尾能御濟し御心懸りも被爲在の樣になしおかれ扨御養君の御弘めさなり候こも運 れは御養君の御事は 何に御不平に思召れんも難計さる御次第さなりなは御養君の御事は其儘になしおかる」とも條約の事は極めて 事御執り行ひあらん事御不都合には候はずや况て思召に染まめ御養君にも被爲在なは夷狄の一條に指加へて く御大老御上京あつても容易く御事濟さも存せられず作恐罪か 天機も魔はしき御方には坐しますましき蠍兵上是は御家に取候ては上立き御祝事にも候處此度條約の一件御家の ては悪ら刑部廻殿御贔負のよし申沙汰せるか夫れ實事ならんには御名指もなき事に候へは思召の外なる御方被爲立なは の半頃なるへし大道寺七右衛門御城より歸り來りて唯今御登城候ひしなり其以前井伊殿の御逢對濟にて玄關へ被爲出候御 に御出ありしより常磐橋の邸に於ては今日一大事の御首尾如何あるへきさ執政諸有司手に汗か握り御音信を待率りしに巴 退出さなりの一段何濟の事も御家の御大事さて御三家方の御中立に依て御延引さなり候へは名義も正敷候へさも己に御退 下の大議を來たし申すへし內外大小の分を御熱慮あれかして被仰れば大和守殿如何にも其通りの事に候へは唯今同列共へ 今の處にて御引展しに相成さも御内々限りの事にて潛候へし此小節に御物はり表向の被仰出さもなり候は」京都を初め天 濟て明日可被仰出取調も申付て候得は如何すへきさ思察せらる」故公又如何樣其調は御申付候さも御内々迄の事に候へは を推し理か究めて<br />
無々<br />
徳神説しかは大和殿も熟々了解あって御中しの<br />
吹第共一々御理りにて<br />
殆感服仕候ひの併し何も かるましき御事にもや候はん唯今人心も何さなく折合領候折扔御祝事の被仰出も何さやらん穩便にも聞え候ましき乎で誠 あるましく候左様にも成候は」外冠は都下に迫り も申談し明日の事は御延引にも何い直し可申」暫く待せ給へとて入玉ひぬ公は證得させ玉へりを痛く歡び思召て水戸殿初 御吹聽されんさて上の御部屋へ入らせられしに早既に御退出ありて人影もなし公も天下の事最早為すべからずさ御痛歎 折抦大和殿再び御逢有て御申立の次第同列共に御同意に存し候ひし故何直し候はんと申談せしに御三家の御方々最早御 一なる御三家方な河達 の上はせん方なし如何に御至當なれはさて公の御申立にて、臺慮を返し奉る事は爲し得かたき事に候得は是にて思ひ止 遊鱗被爲在事の破にも至り候はん歟を恐入候~は御垂間の折抦不顧憚申上候程の事にて候~は掃部頭殿の申されし如 (〜御三家方の御退出こそ遺憾の限りに候〜さ大和殿も大息して引入り玉ひしさそ此目は朝疾く御大老の邸 將軍家も御壯人の御事と申しさして御差急き不被遊しては叶ひかたき御事柄でも存じ候はれて此御 勃なんご彼是と申上らる」程の御運ひに候へは無て 叡慮も安んせられの京都にては如何計り 皇天は上に震怒し玉ひ始御家の御大事に及ぶへき儀さ不堪恐懼候也な 掖廷に待せらる」御時節さも申すへき御中へ御家の御祝 宸襟を如

らさりしは公の御微運而己ならず徳川の御家運も併せて拙なく坐す事の御大息にて始御落涙に及はせられたり 御物語被爲在公の御誠意既に御徹底にて略挽回の機至りしに御三家方の公の御相談濟なも待玉はて御退出ありし かは 樣子を見上け率りしに何事の坐せしにや御眼中も唯ならず御氣色立て被爲在たり營中の御次第如何あるべきやさ申達せし 上へき樣もなくて御供に候したりしか下乗より御提灯附きて御歸殿なりき御歸座の上御家老初被召出て前件の御始末一々 りて如何にやくて讚めき何ひ奉りしに何事も歸りての上申聞すへし天下も是切の事になりたるはで仰せあり原意も亦中 樂頭殿邸の前へ行きたるに水戸殿御退出なり日の沒る頃御城へ参りて祗候の間へ参りたれは程なく公は御下りなり進み零 て漸く御三家方の濟て公の御逢始まりさいへるは申の刻計りなりき 鷹は除りに思ひに堪へ派て御迎に出たりしに潤井雅 一統殊更に案し煩ひたり夫より管中の御消息を櫛の繭を挽く如く親はせたるに未だ御三家方と御逢無之さの

六月廿四日久世大和守ョリ書付ヲ以テ明廿五日五年時宰相樣染御帷子御麻上下御着用御登城 可被

遊旨申上ル 同人 ヨリ

御家來村松卿右衛門初以左之面々明日御 登城之節御供致シ 罷出候様トノ達有之

御 御 小姓頭 小 納戶 頭 取 取 森 石川 善左 求 衛門 馬

御家老

村松

鄉右衛門

御用

人

菊

地

角石

衛門

御 御 小姓

頭 取

野

村

貫

郎

小 姓

大

久保

大久保清次郎

庵

六月廿五日爲將軍家定公世子入居 西

城

御

小

姓

關

口

雄

助

御

伽

奥御醫師

三上

快

同 日 Ti. 半時 御 登城 被遊 候 處於 御 座 之間 公方樣御 養 君 被

仰

出

即 日 宰相樣 ト奉稱御 殿 西ノ丸 = 被 仰 出當分御 本九二 御逗留 被 遊 一候旨被 49 出

#### 水戶樣尾州樣兩卿御登 城

御連枝方溜詰御譜代大名同嫡子高家雁之間同嫡子御奏者番等始メ布衣以上ノ 御役 人マラ夫々

#### 登城

脇坂中務大輔初メ牧野遠江守稻垣安藝守 著年寄二 堀田土佐守大久保因幡守 御側 二御養君樣

仰付

千秋之 出仕 御吉 今朝出 玉ヲ奪 -奉仕 胸 例抔 張 不 一苦ト達 思ヒニ 中サ 御之節ハ例式日ノ通リ リ裂ク計リニ面モ上 語 タル ツ出踊 1 沈 P セラレタレハ上下ノ群臣舉テ出仕御永袂 如ク打菱レテン見へタリケリ F · 就中天資 欣慕ノ甲斐モナク今ヤ 躍歡喜質シ奉リシトハ ケズ袖二余ル淚ヲ押シ包ミツ、御後ヲ見送リ奉リタ ノ御英明 御目見以上一統拜謁ヲ賜ハラン未タ家督始テノ御目見不濟節 ハ深ク吾人 御名殘 イ ~ 御襁褓 ノ悩裏 御目見エ 1 中 ノ拜禮ヲソ遂ケタリケリ ニ浸入 ョリ君 シアレ ハサナ F 3 戴キ只 カコ 1 ラ群 頓 テ 々御 芦 1 7 如 成 IV 捨 t 何 タミニ享保 サ 長 ナ 俄 ヲノ セ w 玉 明 ニ掌中 治 三日 フ = ノ下

P

7 如り心身疲レ果テハ空シリ机上二睡眠シツ、遂二前月二道テ初テ決定サラバト一時二長堤ノ決シタル如り上チ下へト紛擾混 享保ノ昔チ探リ又ハ近例類規二照ラシ細大ノ調査ハ複雑チ極メ一件ニテスラ稀有之大典况や四件二互レル調査チャ其交簡書 い言語二及フ限リニアラサリシ也 所謂公儀御勤品諸藩諸家へノ御音信贈答御使者御使ハ申スニ不及內外ノ典禮事務ノ秩序訓令布達ノ尺牘寸箋ニ 12 積テ山チナシ其忙劇ハ喫飯ノ眼モアラス終夜一睫モ交ヘサル殆ト十日準備漸り結了チ告ルモ事尚一定ニ至ラズ炎熱燒り 中露程モ漏サズ故ニ御家ヨリ御養君ト一橋公ヨリ御養君ト又御家ノ御相續モ鑑谷ヨリト 時職ヲ表用局ニ率シ御養君及御家御相續ノ件掛リ員トナリ別局ヲ開キテ調査スルニ政府ハ深り秘シテイツレヨ 一橋公ヨリト都合四通リニ取調

御 供 = 被 召連 久 )V 面 K 於 御 城 左之通 被 仰 付 汉 1)

紀 伊 殿家老 万延元申年七月御小姓組番諸大夫備中守卜改五 頭三轉 ス 村 松鄉 右衛門

宰 相樣 御 附 御 小 姓 組 番 頭 格 被 仰付 知 行三千石被下 相勤 候 內千 · 俵被 下 奥 向御 奉公可 相勤

候

同 家來 諸 大 夫備前 守 b 改 菊 地 角 右 衛 PF

宰 相樣御 附 御 小 姓 被 仰 付 知 行 八 百 石被下並 之通 御 役料 三百俵 被 下之

同 家來 夫近 夫丹波守ト II 守 改

同

家來

諸大

P

改

石 川 善 左 衛 甲甲

諸大

野 村 貫 ----郎

同

同

久 保 叉 藏

大

森

求

馬

關 口 雄 助

被下 宰 相 勤 樣 御 1 內 附 · H. 御 小納 百 石 1 戶 高 被 = 御 仰 足高 付善左衛門ハ 被下又藏 知 八御切米百五十俵雄助 行三百五十石貫三 郎 儀 八三百七十五石求馬 八百俵被下勤 ノ内 五百俵 八百五 2 十石 高

被 F 何 毛 並 之通 御役料三百俵ッ • 被下之

御

足高

百 人

保

清

次

郎

叉藏 忰 大

宰

相

樣

御

伽

被

仰

付

L. 快 庬

同

醫

師

宰相 樣 御附 奥 御醫 丽 被 仰付 御扶持 方三十人扶持被下 勤 1 内貳百俵 1 高 = 御 足 高 被 5 並 之通 御

比ひなく頗る威福をなしたりしかし有司中の學者とい評せられき石川善左衛門野村 之が診察を受しを聞かず人皆其意外に驚きたり貫三郎以上の相應の知行を領した 人之を
新る唯雄助ハ少しく
武事あるのみ且角右衛門之實子なり
三上快庵の如きい最庸醫藩中 君御幼年より常に御教育の任に當り誠忠の聞え高かりし森求馬以下は何を以推薦せられしや 御供之内薬地角石衛門は御用人筆頭御勘定奉行兼帶御生育掛りにて土州大夫に用ひられ威權 二三十石之小録者然るに俄然何之守と稱し數多之供連に率馬引せ意氣揚々のさまこそ思はれ れ共已下ハ 了貫二 郎は

たり

御幼時御言行

**謹テ按スルニ當公天資卓絕夙ニ英邁盛德ノ御譽レ高ク御舉措私カニ伺ヒ奉ル處ノモノ少カラズ御成長ノ上ハイカナル明主** ニワタラセ給フラ

多り永り御側二奉仕ノ甲乙ハ既二世ニナシ止ムナり聊力往事ヲ追想乃至拾ヒ得テ左ニ十カ一ヲ揚ケリ數似ノ牆僅ニ其門ヲ 害幷至り內墨外患迫り來リテ寸陰御寧處ノ暇モアラセラレズ芳紀二十一終二御出征中華城ノ露ト消サセ給フ社何ニ譬諭セ 龍祖ノ御再生乃至 ン樣モナシ責メテ御家ニアラセラレシ御時ノ事トモ洩ナク揚ケ奉ラントスルニ疇昔ハ憚リアリテ缺記今中年遙二去テ遺忘 ハ一日千秋ノ思ヒモ賞ナラサリシニ豊計ランヤ御年僅二十三歲俄然我群臣チ捨テ、大続チ繼七給フ于時天下騷擾チ極メ災 有德香酸二公二御ヒトシキ美政チ輝シ給フラメト上下ノ群臣相舉テ單二御成長 ノ一事、 ノミ 祈り奉り

嘉永三年三月廿七日 御步行被遊シニ 公方様ノ御剣ハ御小姓ノ衆上ニ棒ヶ持シニ 公御 年五歳ニテ 觀如院樣御同道大與一御登城之節 公ノ御刀ハ下ニ携ラアリケレ 公方樣二御隨從御庭

ノ謂ナランカ

= 御 覽 ス N 處二 異 ナル ヲ御 不 審 ノ体 ニテ 頻 リニ 御顧 = 被遊シテ 公方樣御覽 7" ラ -12 ラレ 心神 1)

T W ラ 芸 3/ 73 ラ ス 百 1 ク 上 = 捧 5 遣 ス ~ 2 1 E 意 r y 1 1. 7"

未グ L 1 体 3 御幼 ブョ ナ 1) 1/2 年 シ 公忽 力 1 御 1 供 チ U 御 御 1 目 某 庭 御 7 其虫ヲ 步 1 行 1) 汝 被 捕 遊 1 小 シ ~ 指 サ = イ 丰 頭 ŀ E = 潰 小 1 サ = シ テ + 27 恐 虫 ブョ 飛 V 1/2 73 又 E P 1) 丰 1 1 h 小 リテ 御 此 史 御身ヲ 1) -被 候 遊 左程 刺 シ --1 御 1 1 驚 \_\_\_ ス 同 IV 被 肝 遊 = 3 7 又 潰 樣 1% 7 3/ 御 ケ 1 態 申 IV

10 渡邊 儀 平 次 語

肯遊 公御六歲 江我 テ ヤ ケ H 御 b w 此 7 被 座 御 サ 折 遊 敷 老中 兩 V 3 サ 御 御 1) 3 夫 テ御 r 所 時 Sp 彩 故 Ŀ 樣 嘉 部 E 出 伊 聞 城 永四 = w 困 迎 小 勢守 御 = 仕 鳥 達 公方 對 年 1) 顏 木 ナ w 3 ノ十月九 3 波江 樣 別テ IV 1 1) ケ 1. 旣 1 御 放 大切 由 附 1 -1 顏 1: チテ 好 御 日 1 御 表出 御 汉 E 1 丰 慰 御事 登 1) 覽 1 1 × 御 1 セ ~ E 奉 故 城 ラ 沙 7" 1 1 御泣遊 御 ラ 汰 御 IV --元服 テ ヤ w 淀 r 是 IJ 1 7, 口 御官位 1% サ 觸 ナ -73 テ御 y V P 3/ ア 波 依 戲 ズ y II. 氣色直 才 被 シ 4 テ 兼 泣 1 力" V 仰出 ナ 1 サ K ツ御 公二 2 餇 1% セ ケル 鳥ヲ ク 3 3 對 入 b h 1 一顏萬事 ラ 御 御 御 御 1 意ア 機 セ 登 好 ラ 上意 嫌 火火 111 首 リシ 1 w 損 ノ當朝 尾 何 =/ ~ 3 能 御 シ 71 7 3/ 答 过 濟 1 老女波 1/0 力 ワ 申 -17-好 P ~ Ŀ 12 ヤ ス 15 7 17 ラ II. 2 1 75 七 1 v 被 給 1/2 = 今 波 御 御 插 仰 7

御 悉 テ 察 幼 ク 破却 年 3 奉 ラ 1) セ 生 IV 3/ 斯 3 丰 給 物 w 御 フ 27 情 何 御 欲 朋 -限 德實 E 天下 ズ 虫 = 恐入奉 7 1 2 如 P 丰 泛 w シ 次 ·召 E 第 サ 御 好 也 候 牛 テ ---テ 27 斷 殊 然御自省文久二戊 -鳥 類 1 如 牛 1 申 年五月 E 更 ナ 御 IV 庭 1 此 1 御 1

-

或 テ悦 伺 fo 謠 1 日 E 文 参ラ 何之某 待 E 1 何 テ リ皆 ナ 3 セ 某 御 31 1 役替 150 K 1 = り御歌寝 明 ~ T 日 シ 7 E ノ如り唱フル事 起 語 13 IV 由 リシ 丰 \_\_ テ 聞 ナ 見 ヲ今 Z V ケ Y 常ツケ = 分 V 1/2 ノケ 覺 分 w 1/2 老 工 w 守 3 女波 居 = 唱 h テ窓 1. 被 ~ 被 仰 江 ツ V 仰 何 テ . 阴 氣 力 3/ モ 汉 P 某 ナ 3 3/ 玉 丰 7" 1 þ 波 樣 朋 ハ 成 江 H ズ = 某事 其夜 退 行 1 + 何 院 テ 波 1 明 = 是ナラ テ 江 H 1 ナシ 御 毛 1 候 寢 何 御 + 74 ノ 1) 御 御 役 1 伽 氣 1. 被 遣 獨 3/ 仰 7-御 言 付 3/ 1 眠 1 p y 候 天 7 ウ 7 促 1 = 哉 拜 申 サ 3/

成 公 公 御 御 ナ 45 Fi. 御 親 誕 行 力\* 程 ラ 生 院 + ク 79 御器量 顯龍 試 歲 候 Ŧi. 共婦 萬 初 3 = 封 顯 本 公 シ 3 龍 ラ A 如 1) テ 1 女子 大 御 御 御 公 何アラ 1 國 遺腹 = 1 侧 相 仕: 案 上下 抔 續 7 離 セ 3 ~ - 學ラ薄 煩 ラ 舜恭 テ 3/ > V 女中 御 V ズ E 憲章 3/ 洩 御 公和 テ 氷ヲ P 補 = 71 3/ テ 彼 公繼 育 歌 ク 被 本 遊 踏 山 T 1 御役替 年 事 IJ 7 \_ セ 1 八十三歲 玉 思 1 シ 1 3 111 + ラ フ = Ł 旨無 確 イ 後 1 = セ 事 ス 乎 テ ラ = 今尚 ク 御 唯 テ 毛 V P 御家老 心ヲ シ 申 候 誕 々 內庭 生 テ Ŀ 毛 苦シ 動 公 御 然 T 1 年 力 1) 3 IV メ 御 八 y 7 セ -ツ ス 玉 申 ---1) 成 IV リサ 憲章 E 余 7 長 1 惣シ 波 7 1 ヌ 賴 御 公僅 IL V = ソ テ 高 111 18 1 御 疾 未 木 不 年 114 政道 思 御 = IV 又 年 幼 心 計 議 程 稚 1 得 ナ 7 1) 3 事 テ 也 申 T 7 27 薨 申 3/ 逝 ス 1 如 波 3/ 150 = 3 2 不 給 尚 何 給 ケ 及 御 t

御 b 老 目 以 [2] 高 歲 y 謁 = イ 樣 テ 3/ ツ 御 汉 T 1 家督 P 比 w b 71 = 追 ナ 突然御意被 力 御 K 御 禮 1 暫 肥 式 立 ク 7 遊 IJ = テ 從 3/ Ŀ 上下 t カ 御 使 1 武骨 見習 抔 1 諸士 公儀 Ł 1 表士タ 數 1 為 向 百 人 = 1 左京大 チ þ 並 退 居 老女附 カコ 夫樣御名 同 y テ 平 添 伏 後我等如 Ł 申 御 代御 禮 テ 表書院 申 勤 + 1 古老 御 w 內 = 輪諸 7 御 Æ 乳嗅 臨 t 7 11 諸 p 拜 1 殿 ウ 士 浦豐 樣 等 44 拜 謁 ウ = 御 AL 仕

栓 或 鯉 7 日 又 殺 御 ケ 瀧之如 庭 ス 1 Æ 泉水 多 ク 7 水 1 1 水替 魚 漏 助 V 出 力 セ ケ 3/ w 時 ~ V 鯉 3 1 皆 金 h 魚 御 K 意 狼 1 類 被 狽 遊 立 ア 久 他 騒 ク 7 1 樽 7 F 桶 御 公 小 ~ 御 掬 姓 日 贈見 E 杵 h セ 覺藏 ラ 1) 水 V 早 カ 力 ~ 业 ク 鯉 1 人 +}-7 語 以 ナ 7 73 1) 1 1 .7 X 73 1 聞 = . 10 3/ 坟 テ E 3 カ ス 疋 桶 忽

焉 牛 1 宅 奉 在 1 後 平 IV ス + 角 h IV 1 1) = 1 平 原 1 フ 記 親 角 = 至 7 = 々 予 K 1) テ 儒 平 = 篇 角是 者 語 勤 V = 1) テ 1 X 品 ナ 日 干 3/ 1) F 取 3/ 御 IV 力。 如 常 差 止 + 々 事 御 x 素 ナ ス ラ 19 讀 P ス 申 御 上 ラ 意 3/ 1 御 被 = 覺 遊 御 七 シ 工 八 被 3 歲 3/ 遊 叉 候 1 御 御 1 常 素讀 比 1 ---御 -10 7 論 事 篇 語 w-1 申 テ 之瞻之在 宜 E 再 = 舌 E ヲ 申 前

农

Ŀ

若山 齋心 仰 序 ス 1 T = 答 友 安 1) = 丹我 ク 健 ラ ~ 奉 齋 御 7" 思 醫 如 7 w 忘 何 師 E \_\_ 某 シ 1 V 公忽 ラ 不 死 1 ナ 計 力 去 チ ク 某 1 ス 其 御 後 御 病 面 仁 聽 死 ナ 德 色 = 1 ケ 達 旨 7 御 V 察 英 申 セ No J. 未 阴 2 シ 王 恐 P 夕 ダ 秘 1. 1) w E 洮 其 テ 3 ~ 感 1 朋 テ 3 之体 發 F ヤ 日 郭 九 1 10 延 Ш 3 --ス 雪予 友丹 テ 或 健 某大 齋 時 御 -毛 此御 語 內 病 時匙 匙 江戶在州 醫 1 V K 事 越 ダ y 承 勤ノ人 F Ш 友 戊 7) 1 4 丹 申 候 見 二月 ~ 3/ ス 伺 h 公 1% 公某 ス 7" ·L 末 從 1. 次 容 仰 1 死 死 1 セ 去 ゔ 御 セ 物 3/ IV ノ 仕 被 H 語 健 ラ 1

命テ m V セリ戦 部 = 銳 テ ナ ル减 之丞 1) 滁 紫 果 家 女波 3/ 27 御 誰 抔 供 番 語 ナー 江 之祖 y 御 IV 出 側 P シ 1 母 = ア T 開 27 シ故ニ波江ノ語此ニ及セシ某以前顯龍公ノ御小姓ナリ 昔 1) 1 テ 奥 セ 某 干 向 t = 1 今 御 1 奉 如 力 何 45 公 暮 南 セ 1 3/ 3/ 誰 7 7 公聞 以 IV --テ テ to 常 過 東 3 召 K 3/ 1 早 栗 內 比 生某 其話 庭 1 = ブリ 出 力 P 1 答 ユ T 人 IV ス 1) ~ 木 T 31 3/ 吳 1) w = 1 汉 時 3 御 1 IJ 前 公汝 ナ某 1 領ハ P 前ト宣 沙山 痛 ガ タルニ 宅 給常 ガテ フル + 3 训 ア石 -17 " =

ケ様ノ事承リラハアハレニ堪へ難キグト仰セアリシニ共ニ落淚ニ及ビシト該祖母語リタリ 遊御相手ノ人々中々及ヒカタキ御事ナリト五助語り聞セタリ此時信ハ年十八九銭ト覺コレハ公ハ御六七銭 桔校櫻田之下馬ニ通ヒ貳百六拾有餘諸侯ノ槍長刀道具色品ノ實際チ正シ領知高國所爵位官名チモ物シタルチ御覺 繪力セ表裝成リシ時信モ一見シ今思ヒ當レルナリ又大名ガルタトイフチ信ニ認メヨト五助申セシニヨリ半ケ年計リハ朔望 リチト心チ盡セシハ電若年ノ比常々見及ヒ居タリ御事蹟ニ記載ノ三輔相之御幅モ正シク同人ノ是セシナルベシ五助が講師ニ 信が親戚高橋五助(大寄合格奥掛り御用人御勘定奏行樂帶)ハ御補導掛リナリシが荷且之御翫と物ニテモ何カナ御智識 五助ヨリ奉り御慰ミニ被遊シカ暫クノ内ニ御覺片被遊祿高國所ヲ半ハ讀上ルヤ否ヤ紋所槍形ニ御頓着ナク連ニ御撰ミ取り被

紙 能出ツ、現ニ何ヒ奉リタリト是亦成行院語レ ソハ何トヨミ論 御素讀論語孟子濟セラレ へ一二字ッ、原子顯ル 語ノ 何篇 ケ 、ヤウ切透シ全文 ニアリ孟子之何枚目也トー々御サシ示シ聊で誤り玉 ル比ニャ波江 ハ御記憶如何ト掛念シー之工夫モテ御素讀本之大サノ白 ハ藏シテ此字 ŋ ハ何字イ 力 い讀ミ候 >> ト詩ネ参ラセ サリシ 7 御 相手 ケ N =

安政四 申哉 7 答 191 7 セラレ h へ奉レバ 近侍 々巧 年ノ比御歳十二世上西洋足並調練流行シ御家中之小兒輩マラ之ヲ眞似多人數打揃 3 ミナリケ 1 アマ 臣 ナリト井田岩次郎 = 御尋 ネクスト申字ジャナト意表之仰アリケルニ皆々恐レ V ネア 7/2 ツ恒三郎 日御庭ニ 語レ 召シ リ岩次郎 ト申 御慰 ヨシ 此時御 申上 11 /11 ケレ 御覽セ 小姓勤メナリシナ 1/2 ラレシ ツ ネ 1 二成瀬 > イ 71 1) 入タリト是君子恒其德之訓 10 主計 書グト押サセ 忰 御主徒計 給フ放ケ様 之名ハ何 ヒ遊戲 スル 1

サ

7

4

マノ詩

ガ

w

13

抔旣

=

々々御

取

古シ被遊ケ

ンツ

經書

ノ語句撰

集メ

骨牌

ナシ

御慰

被

遊

シ

ノ面々モ交ル々々讀手廻リ來ルニ詩經

フが如き

ハ点訓

ナ

御自身御讀手ニテ流ル、如ク讀セラル御側

+ ク 3 歲 ラ 1 1 3 御 1. 此 讀 1 111 3 F 3 岩 1 次 力 タ 郎 牛 1 文字多 ナ シ 也 ク 汗出 w -グル 非 番之折每 下 汉 讀 ナ 3 " • 當 直 -}-せ 3 1

語 武 遊 循 候 御 = 稽 右 之御 古 追 袖 K = 御 御 居 初 合 X 刀之柄 遊 1 サ V フ =/ 1 比 ツ 田 フリ 宫 工 流 ケ 劍 V 術 270 右 頭 之袂 取 馬 場 7 短 貞 フ 几 郎 ス 1 逸今 即 居 坐 合 -御 御 戲 指 V 帕 被 申 遊 上 4 =/ 御 1 貞 自 身 四 郎 被

V

1)

御 又 池端 A F. ク 御 1% 7 又 機 扔 命 P -ダ 兩 IJ 7 御 嫌 テ 塵 眼 善 ウ 1. ケ ナ 撫 T 御 介 = E 3 =/ 作 IV 3 ナ 卉 先 計 投 1 テ IJ ソ 1 T P 關御 リニ ラ 力 寸 御 如 h 5 ŋ 口庭 ハ ロ流柔術頭 鹿拳行ニテ 勤 御 テ ラ 七 = 驚 K シ 善 思 ラ 御 L 1. 淚 + V 作之頭 被 歸 召 起 v 止 IV 1/2 人 宅 為 取 x -ラ 3/ ワ 1) 久 後 ラ ŀ 申 飛 入 1 々 1 1 櫻門 遠 上 御 々 ス 3 1 h 去 1 感淚 橝 IJ 侍 ---1 = 1) 柔 3/ 青鷺青鷺 尚 强 向 語 恐 柿 御 テ 伽 番 之臭 御 如 V ソ テ 御 コ V 大聲 御 1) 士 入 10 ボ 何 相 當 御 忍 手 U ラ ナ シ E 氣 ナ 被 4 = 1. III. E ス IV 3/ テ 之前 御 衆之程 罪 爲 伏 柏 テ か 1. 青鷺 意 常 ラ ŀ 在 御 3 子 7 ナ 大 戲 御 = 未 K -語 察 ラ 兵之男 打 K IV 伺 伺 P V K 3 7 廻 45 侧 被 IJ 公 シ 奉 聞 1 遊 y 二政 IV = ---セ テ丈ケ高シ 仰 ラ 樣 ナ 左 御 セ 力 シ w 故 10 1 覽 IV = 3 T 3 = 遊 政 ラ 被 シ 御 P 1. ワ 右 サ 山 1 遊 ナ善 馴 丰 又 好作 衛門 崎 御 御 染厚 V 御 御 汉 成高 仁 躰 側 ケ 手 N タクリア 之上 公之 德 何 1 IV 7 = 齋 御 語 扨 每 テ E 或 用 藤 1 y 何 御 時 々 ~ 毛 其 御 恐 政 ヌ E 善作 P 州 1 成 手之上 伺 右 K 3 3/ 膝 F 放 高 衛 丰 ク ナ 上上 ~ 御 門 御 君 立 1 1 シ 侧 只 盖 遠 カ 3 h --今櫻門 御 慮 作 间 御 ナ ナ 被 2 微 此 7 来 11/11 登 1 V 仰 笑被 [][ 1 術 君 ケ 1. IJ N 目 御 男 必 禿 = V 1 用 定 共 受 也 VII 1

公儀

御養

君

被

仰

出

之前

ノ

非

常

1

御

混雜

---

テ就

中

政府之御

用

多

イ

1

1

ול

次

ナ

3

折

3/

E

形

聊守

誰 7 1 召 御 セ 用 1 1 7 ナ 仰 ス = 御 = P 小 姓 尋 ネ 命 寥 7 傳 V 1. ~ 押 3/ 返 = 只 3/ 給 今 フ 御 = 用 飛 -驒 カ 守 . 驚 IJ 候 丰 テ 故 伺 濟 公 次第 仕 速 1) 汉 = 1) 耳 罷 F 出 又 1 渡 御 邊 猶 儀 豫 平 願 次 E 語 汉 N 1) =

儀 25 次 此 時 御 納 戶 頭 -テ 御 養 君 筋 1 御 用 掛 IJ ナ 1) 3/ 也

左 生 E 出 1 1 IV 初 條 h 3 1 3 27 フ 1) 元 御 御 附 次 勤 杰 1 申 女 テ 中 御 よさ 城 ~ 御 助士 供 ノ橋 女平 セ 3/ ŀ 1 ナ 1) ~ 薨 IV 去 力 覺 1 後 工 剃 書 髪 セ =/ 3/ テ 3 圓 3/ 朋 今 院 其 1 7 秱 . 7 3/ 今 附 -祀 內 ス 庭 よな 折 御 大 誕 伺

F 御 E ^ 部 御 1/2 Ti. 御 承 屋 滅 手 知 1 引 節 7 遊 籠 御 色 3/ ツ 申 太 1) 居 サ # 1 小 彼 IJ ズ 夜 波 鳥 遊 分 江 7 1 出 御 w = テ 遊 カ 相 御 ツ 成 E 御 被 汉 1) ヤ 止 遊 1 御 3 候 ウ 申 15 K テ 鶴 Ŀ 汰 大 候 出 7 = テ 勤 御 ~ 共 致 座 統 御 =/ 所 來 候 承 ~ 御 知 淚 ~ 7/2 ナ 上 3 御 + 汉 ケ 故 3/ 悦 遊. 立 恐 E ス 腹 遊 h 入 致 候 サ 御 V 3 沙 波 汰 御 側 YI = テ ~ 1 野 下 皆 111 宿 K 幾 1 コ 尾 17 7 波 3/ 1) 候 候 江 出 1. 候 申 18

御 御 3/ 八 候 歲 樣 歲 申 節 E 時 候 御 御 得 庭 登 城 1/2 ~ 瀧 直 被 遊 = 鯉 誠 1 -作 沙 シ 1) 菊 毛 出 御 來 恐 御 V 覽被 不 被 遊皆 遊 御 餝 々 歌 1) 差 付 L 其 外 候 樣 紀 州 御 沙 汰 相 廻 = 付 3/ 波 候 樣 II. 御 御 沙 前间 汰 = 1 毛 3 何 3 2" 遊

御 1 21 石 本 =/ 九 7 野 掛 申 御 ラ 上 見 候 入 1% 込 别 翌 1 段 1 年 何 御 春 沙 沙 櫻 汰 汰 サ -E 力 テ ナ y 胸 ク = フ 人 相 サ K 成 力 ナ 17 其 1) 丰 テ 節 節 何 御 御 1 供 引 籠 ·E = 察 御 1) 請 候 = よき 73 テ 出 イ 力 7 紀 子 セ 州 3/ ラ 1 V 1 櫻 ナ シ 1) 故 1 早 サ 7" K 櫻 3 御 U 灣 3 71 被 ラ 游 候 ン 樣 寸 -

瀧

1=

あ

S

举

3

n

菊

0)

香

h

0

333

1

遊

++

V

候

御城へイラセラレシ後或時御徙然ニテ御機嫌御引立被遊又様ニ同ヒ奉リシ 紀州 ョリ被為 召御 相手ニ 遊レ候 テハ如何トよさ申上 シニ 暫ク 御考被 遊皆 汝 思 ヤナ 14 ラ 1 ズ 者 :E ilii 被 白 為在候 ク 毛

ルベキが一人二人ノ事ナレバ何ノ甲斐アルベキ哉ト御意被遊候

又少シ 7/2 枝 n ニテ 御 風氣 毛 見タシ ニイラ F セ ラレ 御意被遊候 シ 時早々御全快ニテ吹上之櫻环御覽被遊候へト山上シニ紀州ノ花ナ 圓明院おはえ

追記

今のは 公御幼年故政務 鷹を好み公園の御場を大に修理し御 面々舌を巻きたりと奈良惣兵衛語りしてそ惣兵衛此時御納戸頭取なり る獲物を促り逃した おし かっ 2 たのと御一言遊され其儘御退去ありし其さま何となく御愚弄の躰に窺はれ扈從の ハ專執政に任せらる水野土佐守ハ執政 り公御覽せられ急き召し給へ 興に供 せんとて甞て自から い土佐守はあわたゝしく走り來て何公せしに汝 0) 筆頭にして威 馳驅奔 權並 走鷹を放ちしに誤って大な ぶものなし土佐守い放

## 南紀德川史卷之二十三

### 昭德公第四

目 次

御小姓頭取野村丹後守筆記

緒言

廿八日 此記は は固 唯此二卷のみ遺れりさてしかも自記草稿の儘なるを明治廿五年の冬特に齎し來て示せり事 得す男某に事の由を告け御遺事等筆記あらは割愛を請ひ置たるに程 には關せされ共 時の知己今尚存するを聞き就て聞く處あらんと富士見町なる其居を訪ふに偶々病篤しとて面 奉して御小姓頭取さなり常に御左右に奉仕つゝ幕府御繼承の翌年安政六年正月より慶應二年六月 る處ありしか最も遺憾に不堪と雖も文武御獎勵士氣振策に汲々御餘念なかりし當時御苦心の如何 より忍ひさる處さ附録し畢 即ち 公か御幼稚の初より石川善左衛門と共に近侍御補導の任に當りし野村貫三郎が幕府 薨御前迄八ヶ年間の御事蹟を私記したる日記也信御本記を編するに當り貫三郎は舊 幕府御繼職後の御消息を窺ひ得るの無類の珍書なれは空しく是を不傳に付 n 唯御政 務の秘機を欠記したるは職権の許さるゝ處也しか なく貫三郎沒し事不了を雖も 將た憚 せん 語を 御家 へ供

世に 徴せら 畫臨 膝行 通士 號せり篤行誠忠の良臣たる事曾て勝伯爵も歎賞止まさりし石川善左衛門亦明臣たりしが幕府へ供 去るの虞なきに非されは一言を贅す貫三郎諸大夫に任し丹後守と稱し公薨去の後致仕 知らす他 い るを番 今更感泣に不堪也抑も從來將軍 へ万石乃至數千石を領する一 ひなから 於け 氣收 伏拜敢 時 士を近く召し乘馬 1= 3 歷 剩 御 攬の要を盡し玉ふ事偏へに天資英邁の臺旨に非されは焉ぞ能く如斯を得んや徳川幕 將軍 未た 世 前に咫尺し拜領物なす如きは殆ど先祖 て仰き見る能はす其威 へ微賤給仕 0) 將軍に在て其例 御若年にして數百年來固執したる上下大懸隔 成嚴の狀態は如斯ものといふ時に呼吸しあらさる者は漫に普通 使丁の如き迄有志の者は養賢閣に文學講習の特容を蒙る等有徳公の 鎗剱 手 練兵等親覽或は不時 ありし事絶て聞知せさる處なり時勢固より切迫天下騷擾 0 の威嚴尊重は天涯萬里にして閣老及ひ樞要の 將帥 儀 0) 嚴 たる番 格 なる例 一頭と雖ら に宿直の外臣 規先格に寸毫も違 代々絶無さも も武官の外臣 の障壁を断然打 に輪講 いふへき程 は恒 2 例 へからす沢んや平 々釋を命し玉ひ詩作 儀式 の躰裁にてありし也然 被君臣 權職 0) 常事 拜謁 重 親密 0) Fi 1-の外は して静山さ 如く看過し 止 0) 々番 0) b 途 際 御 而 115 府盛 を疏 とは 士の かも は

明治二十七年十月

春後日ならすして病に臥し早~**卒**す

內信謹誌

堀

# 南紀德川史卷之二十三

### 昭德公第四

御小姓頭取野村丹後守筆記

安政六未年

朔正 日月 四時二寸廻り比 御座之間 出 御 例年之通御 禮被為 受夫ゟ御白書院出 御例年之通 御 禮

受夫ゟ大廣間 出 御 夫 々 御 禮 申上 諸事 相 濟 九华 時 此 入 御 被遊

但 御規式 等者 御 表其筋 = 認 可 有之間 略 ス 尤 御 式事等者物テ認 不 申

世話申上候

八時比御裝束之儘

惠方

御向

被

遊榮太郎

罷

出

御讀

初大學被遊御引續戶川播磨守

罷出

御

初

候事

被

為

三 日一御表 出御例年之通御禮被為 受候事二 日一御表 出御例年之通御禮御受被遊候事

H 御 今夕六時過御 人 出 御 例 年之通 太 出 御 御 御 禮 謠 被 爲 初 御 式例年之通有之候事 受候

但以 後御 表 出 御 兩 山 御參詣事等物ラ表向之御廉者認 不 申 候事

F 四半時 通 y 體 出 過 御供下 候者江 於 リニ 御前 テ吹上元馬場 拜領物 被 被為 仰付相濟 成御 九時 寬所江 過 還御 御着 座 御弓場始御式 御覽

被遊御例之

但拜領物時服

十同

十同九月一 今日於五治三間 御馬 場 御 馬 御 召初 御式有之候事

但 以後御定 日二 御 稽 古 被遊弁 御 次乘馬御次打毬等王 時々有之候得其外

廿同 FI 諸御稽古御 日割 左之通 御極 メ被遊候事

御 前 講 釋

七山 十七七 H 但 五牛時過 ヨリ 罷出 IV

御 馬

六八

林

大

學

頭

御復

一ノ日

三

但

五半時

ヨリ罷出

ル

御

劔

循

Hi.

H

---

B

廿日

十

日

十一

H

但右同斷

御

鎗

循

御

弓

術

四

九

小 怕

建

次

郎

日 御復

柳 生

島林

子 歌歌 注

灰小

御 學 問

右 每 朝

世間 世正 四 日 日 日 月 小林榮太郎 御 休 息 江 被 召出 貞 觀 政 要 講

於御座敷御 次劔 循 Fi. ノ日 稽 古致シ 候樣被 釋 幷

仰

付御

小

姓

御

小

納戶

御伽迄

御

用之透

々二稽古記

御

實

記

御

讀

セ

被

遊

候

出 候事

廿一日日 御 座之間 出 御

御

下段江

御着座

孟子

林 大 學

頭

九一

右講 釋 御 聽聞 被遊 候

但 御 定日 罷出 候 二付以後 1 不認 候事

御休息御 次脇江新規御 稽古場 御 取 建二 相 成 申 候

十二

日月

但

御

次館劔

術稽古致シ

候樣

彼

仰

付

御

用

透

-

御

小 姓

御

伽

御

小

納

戶

罷

出

候

御 開

眼

= 被為

入

候節 27 時 々 御覽被 遊 御 好等 毛 有之 候 事

#三

日月

五拾三

間

御

馬

場

外江新規之御

厩御

取

建

\_

相成

日

々御馬相廻リ

候事

三四

還御

但 屿 九下 御厩 3 ŋ 相 廻り御馬 乘 兩人御 口之者三四人 ツ 罷 出 候

日月 吹上元馬 場 ~ 被 為 成御 小 姓組小十 人大的 上覽御例 之通 リか於 御 前 拜 領 物 被

仰付

相

六同 B 三補臣之御 掛物 御 出來 = 相成 候段田安樣御承知被遊御 拜見御 願被遊

候事

像 但 右御掛 御 掛 坳 物之御 赤 坂御館 繪者 = 被 為 神祖 入 候節 3 IJ 御座 大猷院樣江 所御床江御掛 被為附 置被 候酒井正 遊 候 親 7 土井利勝 思召 被 青山忠俊三補之盡 出此 度 御 取 寄二

相 成 右 御 掛 地 寫 被 仰付 候 處 御 寫 御 出 來 -相 成 御 座 所 御 床 江 御 掛 被遊 時 々三人之事蹟等

榮太郎 江 御 尋 被 遊 又者若 丰 御小 性 御 伽 抔 ~ 折 々右三人之功業等ラ 御沙汰 有之候事度々奉

九同 H 今日五 但三奉行之裁許 時 リ吹上 上覽所江被為 成公事裁許上聽夕六時前

伺

候

過

3

還御

被遊候

十六日 朝元 华 ·時過 3 IJ 吹 上 ~ 被 為 成 廣 芝御 置 臺 御着 小 御 庭 騎 射 1: Frish I, J 拜 領 物等 被 仰 付 相

九時比 還御

但與向ヨリモ御小姓御小納戶掛リ之者罷出候事

十九日一九時前御座之間 出御

中庸 林圖書之助 大學 林民部 小學 杉原平

助

右被 召出講釋 御聽聞被遊九半時前 入御

11一日一四半時比ヨリ御座之間 出御

易經 佐藤捨藏 論語 安積祐助 書經 木村金平

右被 召出講釋 御聽聞被遊九時比 入御

小同 四日 儿 時 過 3 IJ 吹 E ~ 被 為 成廣芝御 置 臺 御着 座 小笠原鐘 次郎 弟 子 共犬追 物 上覽有之候事

低奥向ヨリモ掛リ之者罷出候事

**小同** 六日 覽相 四 半 時 濟 テ 比 儿 3 時 y 御 過 白 旦 書院 入御 出 御 御御 一度目 下段 後 九 华 御着 ·時過 座 布衣以下御役人御 又候御白 書院 出御鎗術 番方驗府甲府勤番 柔術強 刀居合長 武術 汀杖 Ŀ

川·四 七日月 御 四 術等 好被 华 覽 時 九 此 上覽 仰出劔鎗二術 時 3 過 被 1) 相 御 遊 濟 白 相 一書院 濟 入 御 御 ~ 又 好 御覽被遊八時過 候御 出 被 御 遊 御 八 二度後前 华 下 時 段 過 條之通 相 入御 御着 濟 リ御白 座 入 布 御 衣以下 書院 御 番 出 方講 御 武所 鎗 徜 -御 テ撰之者劔 验 ]. 通 ツ州和 術試

冷於

五 月一九時前ヨリ御座之間 出御御下段 御着座

詩經 佐藤新九郎 孟子 松平謹次郎

右被 召出講釋 御聽聞被遊九時過 入御

日一四時過ョリ御黑書院 出御御下段 御着座

七同

孟子 中坊陽之助 論語 松平甲次郎

大學

龜井勇之助

中庸

中野叉左衛門

右被召出講釋 御聽聞 被遊九時比 相 濟 入御

H 休息御矢場へ被爲入 九年時過田安樣御休息 御同 へ被為入御內輪 座 ニテ年的一手 = ッ、詰合御小姓御小納戸 テ緩々 御對顏種 々御咄等被遊夫ョリ御 へ被 仰付御覽濟 同道 入 ニテ 御田 御

安様ニモ御引被遊候

同

九五 日月 九半 時 此 3 ツ御 步行 ニテ 吹上 御庭 被 爲 成御 同 所廣芝へ 被為 入御馬 乘 ~ 母衣 引被 仰付

廻り御馬 夫 3 ŋ 御 御相 乘馬 手 被遊 掛 弁 御 御 小 小 姓 姓御 ~ 御相 納戶 乘馬 御伽 被 都 -合世 仰付右廣芝大輪被為 五人乘馬 大輪 御覽被遊叉候御花壇馬場 召御 二鞍 被為 召 夫 3 1) 被為 御 側

入 御 供之御目付御徒頭 兩御 番 新 御番御 供御先勤之者 へ乗馬被 仰付相濟所々御庭 御巡覽

世七月一左之通 御沙汰ニテ相極リ申七 月一左之通 御沙汰ニテ相極リ申

三ノ日

候

八ノ日

مع

政要

### 榮太郎當日ニハ是迄之通御附錄

御 實記弁御 附錄御開暇之節者御側向之者 被 仰 付 日 々寫 御 讀 被 遊

十九九月 今日 御 袖留 御祝儀 被遊 候 事

廿同九日一 去ル 十八日與向之者於植溜 八寸角十發打 被 仰 付御 1) 姓頭 取大久保上野介糟屋筑後守御 寄夫 小 糾

戶 頭 取 田 村石見守內藤宮內少輔 見分ニ 被遣 中 y 附 并 角 共入 御覽候 處今日中リ之甲乙二

々 御 手 自拜領 物 被 仰 付 候

金 巾 房立 聞 金 巾 計 ij 博多帶地

但

右之通 1) 被 F 候事

御晝後 3 1) 吹 E 御花壇 御 馬 見所 ~ 被為 成御 譜 代大名高家乘 馬 上覧 一被遊八 华時過 還御 被

遊

候事

朔十

日月

但 右 上覽ニ付田 安樣幷掃部 頭 殿御年寄衆若年寄衆御用 掛 衆被 相 廻 候事

日 今日吹上 元馬場へ 被 為 成 新 御 番 大御 番 大的 上覧 被 遊 御 例 之通 y 於 御 前 拜 領 坳 被 150 小 相

濟 ラ御 野 服 被 為 召 御 鷹 被 遊夕七 华 時 此 還御 被遊 候

今日 御 表御黑書院 出 御 御 下 段 御 着 座小 野 次郎右衛門父子被 召出剱術 御覽被遊 相 沙东

テ入 御 九同

H

二同

十同 田田 大廣間 出 御 御 Ŀ 段 亞墨利 加 111 = ス P w

右罷出拜禮御目見 相濟 入御

但 委シ ツ 者其筋 -可有之略 ス

十同 八川 七時 過 क्ष 1 口 邊 3 IJ 出 火 ---付 御 火事 湖 織 被 為 召 吹 上 御 立 除 夫 3 IJ 山 通 1) 西 九 被為

二十二月 今日 吹 Ŀ 御 花壇 馬 場 ~ 被 為 成 彻 亳 御 用 馬 Ŀ 覽有之相 濟 還 御

二川 今日 M 胩 比 3 IJ 吹 上 上豐 所 ~ 被 寫 成 御 院 騎 射 覽 相 濟 例之通 拜 領 物 被 仰 付

但 御 側 向之內 掛 リノ 者 上覽 -罷 出 候 事

今日 御白 書院 出 御 御 K 段 御 着 座 碁將素手合 御覧

被

遊

但 御 好等 毛 有之候事 四同

H

七同 H 今 日 吹上 一廣芝御 置臺 ^ 被爲 入 小 生 一原鐘 次 郎 弟子共犬追 物 御 覽 被 遊 御 好 王 有之相 齊 元

御道

通 IJ 還御

十同十同 日 四 時 過 3 y 吹 E F. 覽 所 ~ 被 為 成 統騎 射 上豐 被 遊 相 濟 テ 還 御

今日 吹 F 御 花壇 ~ 被 為 成 帕 部 馬 上覽被 遊 相 流 還御 被遊

候

萬 延 元 申 年 五

日

HJI 御 衣 出 御 例 年. 之通 御 式有之候

三正二同朔正 H 御 太 出 御 例 年 之通 1)

HIII 御 但 长 以 後御 出 御 并 长 御 H 謠 御 初 兩山 御 式 御參詣事等惣ラ表立 例 年之通 IJ

候事者略

十同 日 几 华 時 過 3 1) 吹 1-御 庭 ~ 彼 為 成 元馬 十分 ----テ 御 亏 場 始 御 式 3 3 被造 罪似 410 相 in 御

但 右 隱 河底 御 鷹 被 遊 14 -時 過 麗 彻 被 遊 候

御 讀 初 御 書 初 御 馬 御 召 初 等 例 年 御 極 " 之御 Ti. · D). 後 一门 入 小 H 候

日月 今 H 濱 御 庭 御 鷹 野 1 =/ テ 被 為 成 候

小川 七日 今 H 於與 御 前 是 彼 為 鞉 候 御 配 儀 御 视 4 有 之候 事

赤 阪 御 舘 -有 之 候 大 業廣 記 御 取 寄 セ \_ 相 成 御 侧 间 之考 ~ 寫 被 仰 什 候

右 御 本 御 左 右 御 置 彼 遊 時 K 御 自 身 御覧 被 遊 叉者 御 侧 间 之者 ~ 御 讀

御

法法

被

遊候

稽德嶌 百 斷 亦 阪 3 IJ 御 取 寄 御 寫 + セ 相 成 時 K 御覺 何之 迎 候

十里 廿三 四三月 九月月 吹 FL 华 Ŀ 御 時 庭 過 ヨリ ~ 被 吹 為 F 元 成 馬 御 場 花 壇 被 寫 馬 場 成 --テ 御 13 院 御 潘 乘 馬 1 --被 人 遊 御 大 的 侧 [11] 上寬 王 乘 破 遊 馬 被 非 領 仰 物 等 付 相 夫 濟 3 1) ラ 俄 儿 時 ---御 還御

御 供 之御 目 付 御 小 姓 組 御 書 院 番 新 御 番 爽 馬 被 400 付 御 麗 沙莲 -6 113 時 此 逕 御

計閨 九三月 今 H 吹 F 御 庭 廣 芝御 置 臺 被 為 入 御 庭 局 射 上覽 有之拜 領 物 泛 相 濟 た H IJ 所 K 御 历王 御 15

被遊夕七半時比 還御

但御側向之內掛リ之者上覽ニ罷出候事

四四 日月 ----今 相 但 H 濟 大 射 吹 的 手 L 之者 御 E 庭 覽 御 ~ 後 被 前 御 爲 被 好 成 = 候 テ 召 华 出 テ 元 的 御 被 馬 稽 場 御 仰 域 付 100 -3 抓 候 是 所 中 IJ ~ 被 = 衙院 They 人 習 FF: 候 则 夫 徊 小 3 1) 护 113 還 順 御 御 被 本 遊 咨 候 合 大 的

六同 H 山 里 御 庭 被 為 成 御 小 姓 御 小 糾 戶 大 的 华 的等 御 覽 被 遊 候事

但 於 山 里 御 庭 = 度 K 大 的 御稽古 彼 遊 御 跡 ---テ 御 側 问 ~ 弓術 被 15/1 付 候 非 故 以 後 略 ス

H 赤 仰 阪 小 御 候 館 = -付 被 赤 寫 阪 御 入 候 館 節 3 リ左之名々之者植溜 關 口 流 柔 循 御 稽 古 稽 被 古場 遊 候 ~ = Ħ. 付 + テ \_\_\_ 1 御 罷 出 側 穀 间 授 ~ 右 致 3/ 柔術稽古致シ 候

彼

八同

紀伊 殿御 家中

教授方

打

漩

谷

傳

-

郎

同

井

口

辰三

郎

善作

太刀 信 時 清 阿

引领

H

楠

出

鐵

次

郎

六五 日月 今日 四 時比 3 " 御白 書院 ~ 出 御 一時 .武 所 方效授 方劔 循 鎗 循 上覽有 之候 JL. 時 此 相 濟 ----旦 人

四 御 御 時 3 一度目 y 吹 1後又候 E 御 庭 廣 芝御 出 御 置 飨 臺 劔 術試 ~ 被爲 合 入 御 小笠原鐘 好 -テ 御覽有之相 次郎弟子共犬追物 濟 御

御覽

被

遊

御

半

=

テ

雨 降

十同三日

1) 出 候 = 付 御 延引 = 相 成 直 ---還 御 被遊 候

但 奥 间 掛 1) 之者 罷 出 候 事

四七 日月 朝 四 時 比 御 表 大廣 間 ~ 御 立 鳥 帽 子 御 小 直衣 H 御 御 Ŀ 段御 下段 亞墨 利 加 = = ス P IV

拜 示農 111 程 退 去 御

但 御 目 見 御 次第其 筋 -認 वि 有之故 ス

九同 日 元 华 時過 御 表大廣 間 出 御御 Ŀ 段御 曲 录 ~ 着御 御 F 段 英吉利 111 = ス 1 w 進謹 謹 拜

但 79 B 之 通 1)

70 時 此 大 廣 間 出

御

御

上段御

1

录

着

御

御

下

段

佛

间

ptj

1

70

W

で

ダ

7

~

1

w

謹

進謹

THE.

程

世同

H

退 去 入 御

但 前 比 同 3 斷

三月月 ナレ 华 時 1) 吹 F 元 馬 場 被 為 成 舆 向 炮 術 寸 角 打 前 御 覺 被 遊 御 好 等 E 相

還

御 被 遊 候

廿八

五日月 御 [][] 半 一度目 時 過 御 3 膳 y 吹 E F IV 相 · jore 被 廣芝へ 為 成 被 一度芝へ 寫 被 御 為 乘 馬 入 夫 御 輸 3 リ所 乘 被 遊 K 御 侧 御 廻 步 行 ~ 日 王 紅 乘 馬 葉 被 御 茶屋 仰 付 ~ 被 相 為 沙作 御

方 吊 衣 引 布 引 被 仰 付 御覽濟 又 候 御 乘 馬 夫 3 y 御 供 之 御 目 付 初 新 御 番 泛 乘 馬 被 仰 付 义

1)

馬

人

候 御 乘 馬 等 相 濟 テ -1 华 時 過 還 御 被遊 候

儿 時 濄 3 IJ 吹 F 御 花壇 御 馬 見 所 被 為 入 布 衣以 F. 御 役 A 乘 馬 被 仰 出 1 頰 御 覺 被 遊

時

此 還 御 被 遊 候 七九

日月

但 田 安大 納 言 樣 = 毛 御 同 所 ~ 被 寫 入 御 對 顏 濟 御 見 分 被 成

候

工

今 E 吹 F. 御 庭 被 爲 成 AH. 程 兀 馬 場 被 寫 入 御 番 方 劔 循 組 試 合 御覽 极 遊 被 1 相 mir.

時 過 還御 十同

五日

十同九日 今日 M 時前 3 IJ 吹 J. 御 庭 被為 成於元馬場 御小姓組驗 府勤番 新 御 番大 的 上題 被遊 被下

迄 相 濟 夫 3 ŋ 御! 茶 屋 ~ 被 為 入 御 狎 服 -御 77 替 御 鷹 御 羽 合 有之所 K 御 廻 y 七 時 過 還御

五日 74 時 比 3 1) 御 表 御白 書院 ~ 出御 御 F 晚 御 若 座

北同

大 學 妻 木 主 計

> 壶. 士 屋 民

> > 部

中 庸 本 多三 津 助

> 孟子 坂 橋 鉄

> > II.

郎

論 石野 市 左衛 甲甲

右之通 順 K 罷 出 御 講 釋 申 E 御 聽 間 濟 儿 時 Mi 入 御

-+-日月 姓 四 华 御 書 時 院番 過 3 驗府小普請 IJ 吹 J-新 御 劔 構 術組試 御 茶屋 合 ~ 被為 御覧被 成 遊錄 御二度目 被下迄相 御膳 濟 被 七 爲 华 · 時過 濟直 二元馬場 還御 被為 成 御 小

十同六日 四 時 但 リ吹上 上覽所 被為 成 御 际 騎射 上覽被遊錄被下沒相濟

~

還御

3

御 側 向 之內 掛之者 上覽 = 罷 出 候 事

**計同** 五日 --无 华 時 過 3 IJ 吹 J 御 花壇馬場 被 寫 成 伽藍 御 川 11.19 上覽被 遊相 濟 所 々御 庭 御 驷 1) 被 遊 夫 3

1) 又 候 御花 增 馬 切力 ~ 被 為 入俄 -御! 先番 之兩御番 业 御 供之新御番 小十 人大 的 射 前 御 隐

相 源 1 华 時 渦 還 御 被 遊 候

但 右 罷出 候者 ~ 中 リニ 寄 御 繪 御 扇子等被下 候 1

十同 九 日 惣試 四 手 华 = 御 合 時 過 小 王 納 有 3 之御 戶 y 吹 福村淡路守龍川三九郎 先 F 番 御 之御 庭 被 15 驻 為 ~ 成 王 俄 元 龍山 馬場 ---試 合 御馬見所 申候夫々 被 仰付 ~ 候 被 御覧相濟錄被下 小普 寫 請 入 小 乙內 普 E W 相濟 柳 剱 生流 侧 ラ 1 翠御 通 1) 七半 人有之 御 時過 覽 被 相

九時 但 ~五寸前 右劔術 = ョリ御鷹 罷出 候一 被遊夫ョリ御馬場 統御庭拜見被 仰付 へ被 為 還御之節御構脇三 入御弓場步附二能出 テ 御目見被 候小普請之者 仰付 へ乘馬被

二十 日月

二十二月 五半 仰 付 右 時 相 過 濟 3 リ吹 テ 御目村始御供之御番方 上御花壇馬場へ 被為 乘馬被 成南部 御 用馬 仰付夫々被下物等有之相濟 上覽有之御自身御撰 ラ七年 被遊 相 濟 時 過 還御

九 ツ 時 渦

十同 日日 四 時 過 3 y 吹 上 一御庭 ~ 被為 成御鷹被遊御晝後御花壇馬場 ~ 被 為 入俄 三御 供之新 御 番

小十

**廿**同五日一 今日吹上 人御 先勤之兩御 上覽所 番 大 被 爲 的 被 成一 仰 統騎射 付 相 濟於 上覽被遊九時過 御前錄被 下有之相 還御 濟六 被 遊 時 候 前 還御

文久 元 西年

三同二同 朔正 日月 御 表 出 御 例 年之御式有之候事

H -日 御 御 表 表 出 出 御 御 例 例 年之通 年之通

今日 五. 時過 3 リ五 拾三間 御馬場 被為 入御 馬 御召初 被遊

但 御 式 例 年 之通

以 後 御 表 出 御惣テ 表立 候儀者略 ス

廿同 三 日

今日

吹

上

御

庭

被

爲

成

例

年之通

御弓場始

上覽

犯被遊錄

被 F

迄

相

濟

還

御

被

遊

候

日-月 四 半時 過ん吹上 御庭 元馬場 被爲 入御 小姓組大御番御 書院 御番 方並 御 先勤 之兩 御番 新 御

小 -1-人 野試合工 人 ツ • 十八順 御覧有之 御 好 E 有 之候相 濟テ -1: 华 時 比 還御 被

但野試合ニテ勝候者へ錄被下有之候事

九同 H 吹上 御 庭へ 被為 入御 鷹 被遊 御 書 後御 先番之兩 御 番 御 供之新 御番 小十人 大的 被 仰 小 新 御

搆 脇 御 馬 場 = テ 右 御覽 一被遊錄 被 下 相 濟 還 御 被 遊 候

十同日 吹 上 被 寫 成 御 先番之御 番 方並 御 供之 新 御 番 小 + 1 大 的 被 仰 付 御 覽濟 入 御 被

十同五日一 今日 但 四 华 錄 時 御 此 前 3 = リ吹上 テ 被下候筈之處雨 被為 入 御 降 鷹 リ出 被 遊 シ 御 候 晝後 = 付 御 3 1) 小 御 納 花壇 戶 頭 馬 取 場 7 以 ~ 被 テ 為 被 F 入前 候 文同斷

御

供

御

遊

候

先番之御 番方 ~ 大 的 被 仰 付 相 濟錄 被下 諸事 相 齊 テ七年 時過 還 御

小同.

H — 今日 御 番 吹 御 F. 供 之御 御 庭 番 方新 四 华 御 時 番 此 小 3 + ŋ 元馬 人野 試 場 合拾 ~ 被 爲 八 組 成 御覽御 御 一度目 好 御 -テ 膳 勝 後 元馬 =/ 者一 場 干 被 人三類有之 為 入 兩 並 御 番 御 流 並 大 義

之形違 七半 時 過 E 候者三人 還御 形 御覧 相 濟 右 野試 合 = 罷出 候者 ~ 錄 被下 勝 候者 ハ 別段 被 下者 有之相

サ三日一四時過ョリ大廣間

御

E

段

出

御

御

曲

录

着

御

亚

墨

利

加

=

\_

ス

P

w

御

下

段

謹

進

謹

拜

濟

御目

見相

濟

御

但委細ハ其筋ニ認可有之略ス

小同. 小同 六日 五日 五半 林 大學 時 過 頭 御講釋以 3 1) 吹上御花壇馬場 來者林 晶 書 3 頭 ŋ 王 廣芝通り 罷 出 候 = 夫 付 3 御 リ元馬場 定 日 = 代 へ被為 々被 召出 成番 御講 頭始 釋 申 御 Ŀ 目見 候事

之夫 御 入 御 网 子等 畫 3 リ御場 後 被 御 花壇 1 夫 所 3 馬 ~ 被 IJ 場 所 爲 彼 K 御 爲 入 廻 人 御 リ 御 書院番大御 六時 先勤 前 御 供 之兩 番大 還 御 被 御 的 遊 番 候 新 E 覽行 御 番 之錄 小 十人 极 1 ~ 大 论 相 的 被 濟 - • 仰 H 小 御 茶 14 御 覽 被 濟 為 御 繪

廿同 八日 之兩 四 御 扇 時 子御 過 御 番 3 繪 新 IJ 之類 御番 吹 F 被 小 新 十人 1 御 候 構 右 御 野試 茶屋 相 濟 1 合 华 被 Ħ. 人 爲 時 過 ツ 入 8 之頰 御 還 御 書 + 後 七 兀 馬 頰 場 御覽有 ~ 被 爲 之錄 成 御 被 K 書 勝 院 候者 大 御 番 ~ 1 北 51 御 -先 勒 御 机 御

供

掛

七三 目月 御 四 但 供 华 右 新 時 祿 御 前 被 番 3 リ吹 1 小 者 ---1 中 人 y 新 ^ 大 御 = 寄甲 的 構 被 御 茶屋 乙有之候 仰 付 ~ 御 被 覽錄 爲 被 成 下迄 御 書 相 後俄 濟 夫 ---御 3 花壇 IJ 所 馬場 R 御巡覽 ~ 被為 -1 胩 入 過 御 先勤之丽 還 御 御

十同

H 御 敷 竹橋 被 拔 今 徒 但 同 = H 御 頭 出 御 仰 所稽古場等 御 九 小 供弓之者 Ŀ 門 有 付 時 + 之候 y 相 平 前 人 = 11 濟 3 M 相 御 同 IJ 乘 門前 御 吹 へ函館 成 所東之方へ 馬 御 代 御覽 Ŀ 被 供 々樣 3 ~ 織 御 IJ 夫 被 仰 御 御 目 तम 3 為 付 鞍 反物 付 九 1) 於廣 相 錔 下 御通 初 成 被下中 流 御 3 夫 中 元御 御覧 厩 間 3 **扬竹橋御** 御 與 1) 諏 道 供弓御 y 御 被 訪 华 之通 之者 遊 藏 小 部 炸 夫 藏 娴 口 御 y k 三郎 地 御 小 ٠٧١ 平 書 姓 門 御 ~ 被為 别 川 院 舵 表 代官 組 = 口 門 組 御 御 御 書院番 被 前 町 则 門御 御 為 扇子等被下 入所 通 小 通 1) 々御 姓 御 植溜 風 入 十八人 岡呂屋 土 組 h 手 與 廻リ大炮 ^ 候事 通 寄之門 頭 被 3 〜三拾間 ツ上 御 御 為 鐵 馬 時 炮 3 入 此 力 御 御 鐵 IJ 切 覽 庭 覽 扳 H 炮 行之夫 還御 矢場 鷹 付 111 御 114 所 的 被遊 馬見 郎 illi 兵 拔 本 御 3 候 衛 所 AIL 1) 射 通

四月月 御 鐵 炮 掛 福村 淡路守始鐵 炮打試シ 於越 中島被 仰付候右見分二御小姓三人被遣

十同十三 五日 今日 濟夫 儿 リ所 半 時 過 御 3 廻リ IJ 吹 被遊 上御 七 庭 半 被 時 過 為 還御 入廣 芝御 置 臺 被為 入御庭 騎射 上覽有之祿被下等相

但 御 側 向 之掛 リ之者 罷 出 候 事

3

K

十六日 四 半 時 過 3 y 吹 1 御 庭 ~ 被 為 入 御 書 後 元 馬 場 御 小 姓組 御 書院 御 番 方並 御 供御 先勤之兩 御

覽 被遊 相 濟 七 华 時過 還 御 被遊 候

番

新

御

番

小

十人野

試

合

五人ツ、

之頻十

八頰番

頭

3

y

申

Ŀ

候撰之者

四

組

ニテニ拾人同

斷

野

試

但 御 旅 者 御次 = テ 御 小 納 戶 頭 取 3 ŋ 相 渡尤 勝之者 ~

27

别

=

禄

被下

候事

十月九日 四 時 モ 乘馬大 過 3 1) 輪 吹 被 1-御 仰 庭 付 被 相 濟 爲 テ 御先勤 成 御 晝 御 後廣芝へ 供 之御 番 被為 方 ~ 成 モ 乘馬 御 乘馬 大輪被 被遊 夫 仰 3 ŋ 付 大輪 右 相 濟所 被 為 K 御 召 庭 御 御 側 问 廻

1) 七 华 時 比 還 御

廿同 九日 无 御 覽 半時 布 衣以 比 3 リ吹上 上寄合 御庭廣芝へ 手. 御覽 被為 上下 勝 成御 負 手組 置 臺 御寶 御着 禄 座 被 下迄相 小笠原 鐘 濟 次 テ 郎 四 半 弟 時 子共犬追物 過 還御 手 組

日月 1/1 半 毛 被 時 過 仰 3 付 リ吹 御 上 四 鞍 御 庭 被 爲 ~ 被 為 召 夫 成 3 御 1) 書 御 先勤 後 3 御 リ廣芝へ 供之御 被為 番 方 ^ 毛 入 大輪 御 乘 被 馬大輪被 仰付 相 爲 濟 御 召 馬 相 方母衣 濟 御 側 引 间

16三

御 覽 相 濟 所 K 御 廻 リ被遊 -1 時 渦 還 御

教授方世話心得迄都合二十五人同所鎗術

師

範

高

太郎加 藤平 九郎初教 授方世 話心得迄都合二 十六人同 所柔術教授方大久保久太郎 初世 話 心

四 人都 合五 十八人與詰 被 仰 付 候

但 右 與詰之義者御 小 納戶 頭 取萬 事 差圖 ニテ勤方致シ 候尤與向武 術 御引立之折抦右奥御

場 罷出 御 側向 稽古之節右 相手致シ 候樣 被 仰 付 候

H 四半時 比 ョッ吹 小十人御先勤之兩御番御 上御庭へ被爲 成 新御構 被為 御番 入御晝後元馬 小十人へ 野試 場 合 ~ 被爲 被 仰 入御小 付 御 姓組大 贈載 初 御 Ti.

供之新

十同

御

書院

番新御番

ツ • 之頻 十二 組 番 頭撰之者 ~ 此度 被 仰付候御 供之與詰之者入野試合有之夫 々 御覧 ?被遊七

半 時 過 還御

但 旅 被下等有之候撰之者四十人へへ 別二禄被下候

論語 奥村季五 郎 十四

二月月

四

時過

3

y

御自書院

出

御

御

下段

御着

巫

孟子 近藤彦 四

郎

孟子 浦 野 金三 郎

論 luk 田 一羆之助

テ 入

右順 々 = 罷出 御講釋 申 Ŀ 相 濟 引 御

廿同七日

五半

時

過

3 リ吹

E

御

庭

被

為

成

夫ョ

リ田

安御館

へ被為

入御

同所御座之間

御着

座大納

言樣 御對顏被進物等有之夫 3 リ御庭 被爲 入御慰ミ事 モ有之御 晝後又候御 外庭 御 馬 場

被 爲 成御馬見所 被為 入大納 言樣 御 乘馬並御館之者打毬 御覽被遊御同所ニラ又候 被

進物有之相濟テタ六ツ時前 還御 被遊候

二五 日月 吹 被 E 仰 一御庭 付 禄 ~ 被 者 御 為 次 入所 = テ 被 々 御 1 夫 廻 リ八 3 y 上覽 時 過 所 3 邊御 IJ 御 花壇 廻 1) 被遊 馬 場 七 ~ 半 被 時 為 過 入御 還御 供 御 被遊 先勤之御 候 番 方 大 的

八 日一於御稽古場與詰鎗劔術 御覽被遊候

但 奧向 鎗剱 術之節 1 與詰之者 相 手 = 罷出 叉 1 御好 ニテ 別段館 劔 循 被 仰付 候 テ 度々 御

モ有之候以後略ス

十月八日 四 御 番 半 方 時 過 ^ 大 3 y 的 吹 被 1 仰 御 付 庭 御豐禄 被 為 被下 成 所 等有之夫 K 御 廻 1) 3 被 リ廣芝 遊 夫 3 1) ~ 被 御 爲 花壇 入 馬場 御 乘 馬 被 大輪 爲 被 入 為 御 先 召御 番 御 供之 小 姓

Ħ. 御 半 小 時 納 比 戶 3 y -E 御白 大 輪 書院 被 仰 付 七半 出 御 時過 御 下段 還御 御着 座講武所撰

世同

河 H

人 御 御 書 後 又候 御 同 所 ~ 出 御 劔 術柔術 P 通 y 御覽濟 御好ニ テ 又候鎗劔術 柔術 御覽

之者武術

上覽館

術

御覽濟

日

被遊相濟八ッ時比 入御

共月 徒 四 御 供之御 頭 半 始 時 3 過 御 番 3 番方 方 1) ~ 吹 新 大 Ŀ 御 的 ~ 番 被 破 為 小 十人 仰 付 成 乘 御覽 馬 日 紅 彼 禄 葉 仰付大輪 被 御 下 茶 相 屋 濟 被 テ廣芝 御覧 為 相 人 ~ 濟 御 被 書後 七半 為 御 時 入 大輪 花壇 過 還御 馬場 被為 被 召 御 為 供 御 成 御 目 付 先 番

七八 日月 儿 大 的 時 被 過 3 仰 1) 付 吹 F 候 處 御 雨 庭 隆 ~ 被 出 爲 3/ 候 入所 --付 御 K 御 矿 引 廻 1) = 被遊 相 成 俄 即 刻 ---御先勤之兩 還御 被 遊 候 御 番 並 御 供之新 御 番 小 +

士同三日 吹上 ~ 儿 時 過 3 1) 被 為 成 所 K 御庭御 廻 IJ 被 遊 ---H 御 茶屋 被 為 入又候廣芝 被為 成

小 姓 御 小 納 戶 ~ 打 毬 被 仰 付 頗 御覽 被 遊 御 先 勤 之兩 御 番 御 供 新 御 番 小十 人 ~ 乘 馬 被 柳

三日 付 番 四 大輪 大 半 御 時 番 比 通 御 H 覽 御 y 吹 掛 被 E 遊 御 御 相 目 庭 濟 見 テ 被為 被 七半 仰 胩 付 過 入 夫 日 還 3 y 御 御 茶屋 兩 被 御 遊 番 候 ~ 大 被 御 為 番 入御 御

先勤之兩

御

番

御

供

新

御

番

小十人詰

書

後

儿

馬

圳

~

被

為

成

番

VII

初

144

御

计同

之奧詰之者 但 右 罷 出 候者 劔 循 試 ~ 滌 合 被下 御 有之 覽有之 御 相 好 濟 -罷出 還御 候者 七 华 時 前 1 御 添物 被 F 候 1

七同 二九 日月 H 自目 九 四 右 华 連 時 筒 發 時 過 空炮 過 3 御覽 1) 3 被 ŋ 吹 被 遊 吹 1 遊 御 Ŀ 御 相 庭 小 御 姓 庭 濟 へ被 御 ~ 為 伽 被 Ŀ 為 = ~ 成廣芝へ被為入 E 毛 空炮 空炮數度被遊 成 夫 被 3 リー 仰 日 付 御 夫 夫 百目筒空炮 茶 3 3 1) IJ 屋 元 所 ~ 馬 被 K 場 御 寫 御 ~ 小 被 廻 糾 為 1) 入 后 被 御 頭 書 遊 人 取 奥向 七半 後廣芝 福 村 炮 時 循 過 角打 被 守 還御 為 被 御 被 入 遊 度 仰 被 候 仆 K

遊 御 好 八十 角四 寸 角 せ 1) 勝 負 被 仰 付 相 濟 還 御 七 半 時

世同十同 六 日 吹 四 次 郎 E 時 始 御 此 庭 植 ヨリ吹上 溜 ~ 九 罷 出 時 御庭元馬場 候弟子 比 お被 共鎗 為 循 成 被 試 元 爲 合 馬 場 成 御 御 御 馬見 覽 小 柳 姓 所 生 小 但 -~ 馬 被 人大 守 為 家 的 來剱 入寄 E 合 覽 循 劔 表 被 奥之形 術鎗 遊 禄 被下 循 柔術 汇 御 Eini L. 相 彼 御 亦 門 遊 夫 引 還 續 御 3 IJ 小 被 御 南 遊 金 俠 好

三日 几 华 時 3 1) 御 座 之間 出 御 御 F 段 御 着 座

州同

書

經

圌

本

信

太郎

詩經

永井

-

テ

玉

試

合

御

覽相

濟

同

祿

被

1

相

齊

テ

還御

七

半

時

藏 論語 中村 敬輔

右講釋 御聽聞被遊相濟ラ 入御

朔十

日月 四 华 時 過 3 IJ 新 御 構 被 為 入 御 書 後 3 ŋ 小 普 請 組 並 御 供 御 先 勤 之兩 御 番 新 御 番 呼 試 合 无.

時前 還御被遊候

ツ

•

+

儿

頰

御

好

毛

有之候

並

小

普

詩

支

西己

撰

之者

Fi.

人

ツ

•

八

組

御覽被

遊

禄

被

F

有之相

濟

テ六

三同 H 四 時前 3 ŋ 吹 上御 庭 ~ 被為 入直 -廣芝へ 被為 成小笠原鐘 次 郎弟子共犬追物 上覽有

被 下迄 相 濟 日 謕 訪 御 茶屋 被 爲 入御 晝後 所 々御庭 御覽被 遊夕七 华 時 過 還 御

但與向掛之者モ罷出候事

七同 H 四 時 前 3 y 吹 E 御 庭 被為 成元馬場 被 為 入甲 府勤番 小普請之者大的 上寶祿 被下

相

濟今日ハ當リモ宜ク御褒詞有之九半時比 還御被遊候

十九月一 五半時 御 晝 此 一後 3 リ吹上 又 候 元馬場 御庭 被為 被 為 入元馬場 的三 度目 被為 御覽被 遊 的 祿 上覽有之一 被 下迄相 濟 日 ラ叉候御茶 新 御 搆 御茶屋 屋 被 被為 寫

入 御 野 服 被 為 召 所 K 御 廻 y 御 鷹 抔 被 遊 タ七 半 時 比 還

司什 H 吹上 兩番 被為 御庭 俄 入 = 上覽所 大 御 的 召替御鷹 被 仰 几 付 被 時 遊 禄 比 御 被 3 下 y 晝後御花壇馬場 有之尤中リ宜者 被 爲 成 御庭 騎射 被 ~ が御添物 爲 上覽被 入俄 遊祿 被下候七 = 御 供之新 被下 迄 华 御 相 時 渦 番 濟 夫 小 3 y 並 謕 訪 御 御茶屋

但騎射 上覽之節掛之奧向之者 電出候

#同 四日 吹 E 御庭 御花壇 御馬場 被爲 入 仙臺御用馬 御覽 被遊 田 安樣 = E 被為 入 御對顏 被遊

事相濟 還御

廿同 七月 否 四 华 ~ 大 時 的 過 被 3 1) 吹 仰 付 E 御 御 庭 鹽有之祿 ~ 被 寫 者 入御 御 鷹 实 被 -テ 遊 被 御 下 夫 後 御 7 花 1) 壇 是是 馬 御! 場 -~ 4 被 為 陆 成 御 先 御 供 149 御 否 料了 彻

11 11 四 华 計 過 日 1) 吹 F 御 庭 ~ 被寫 人 所 々御 廻 派 訪 御 茶 居 被 為 入 御 造後 =3 1) 御 花 Jii 馬場

-

利之

寫 成 御 供 御 先勤 -17 M 御 不 浙 御 香 ~ 六 113 No. 柳 小 御 原有之辭 何这 下迄相 沙东 7 七年 几岸 巡 御

H [][] 胩 御 表大廣 間 ~ 御 立 鳥 帽 子 御 1/3 THE 衣 H 御 御 曲 录 ~ 着 御 御 下 段 ~ THE. 惠 利 加 111 ---ス 1 w 誰

進謹拜 御目見有之相濟 入御

五同

八同 11 九年 胩 3 IJ 映 5-御庭 被 寫 入所 欠 御廻 IJ 夫 3 13 新 御! 满 御! 馬場 ~ 被 為 入御 弓場 见分 -雅 出

時前 還御

候御

香

フェ

御

先勤之兩

御

香新御

不

150

一人御

1

41

铜

犯

MIL

源馬

7014

例

11

九侧

御

門

被

遊

相

沙江

但 右 乘 HE -罷 出 候 御 香 プラ ~ 御 场 子 被 1 候 子の子

T1.+ Ti. 华 時 過 3 1] 吹 J. ~ 被 寫 御花嵐 III; 515 ---テ語 750 御 JH 御 Mi 被 311 御自 少 御 机 極 X 被近

儿

時過 還御被遊候

十四日一今日四時ヨリ吹上 上覧所へ十一日一和宮様今日無滯御入城被遊候

四山 今日 文八 四 時 3 リ吹 戌 年 E E 贈 所 被 爲 胧 ----統騎射 上院有之九時 選細

朔 川一御表 出御例年之通御式有之候

H 御 表 出 御 例 年之通

四同三同二同 11 11 三八九 御 表 出 九年 御 例 時 年之通 此 3 1) 御 被 式有 為 之候 成 同 所 御 角場 \_\_ ラ 百日日 筒 御 鐵 炮 被 遊 夫 3 1) 所 々御

廻り彼

遊

又

候

御

馬見所 但 去冬三ノ 被 為 丸 入 ~ 御 御 鐵 馬 場 炮 御 被 出 遊 來 御 = 側 相 向 成 ^ 右 E 鐵 御 炮 馬 場 被 ^ 士手 仰 付 御 右 築立 御 1500 = 相 被 遊 成 御鐵炮 相 流 八 半 御 稽 時 占折 還御 K 被 被 游 游 候 候

御 稽古之御 世 話 重 立 郦 村 淡路守 御 世 話 申 -候

十同 H 四 時 過 3 IJ 吹 F 御 庭 兀 隐 場 被 寫 成 例 年 之通 御 弓場 初 御 大 御 院上 彼 遊 相 沙佐 テ 湿

御

廿同 六 日 今 H [[4] 华 時 過 3 IJ 吹 E 被 寫 入御 鷹 被 遊 日 諏 訪 御 茶屋 被 遊 入 御 書 後 御 花 塘 馬 場

今

日

惣

+

---

---

付

御

褒

詞

之段安藝守

殿

^

御

達

申

候

寫 成 御 先 九勤之御 悉 方 ~ 大 的 被 仰付 御覽 禄 被 下迄 相 濟 テ 七 時 還 御 被 遊 候

八二 HIII 九年 筒 -1-發 被 遊 御 馬 見 所 -テ 沙 大 御 猶 豫 夫 3 1) 所 々 御 廻 1) 被 遊 八 华 時 御 渦 先 勤 還 之兩 御 御 香 御

時

過

3

リニノ

九

~

被

為

成

此

度

御

出

來之御

馬

建

御

覽

被

遊

夫

3

IJ

御

角場

~

被

為

成

百目

被

3

1)

寫

成

鷹

3

1)

花

壇

場

為

入

供

十同 h 日 儿 新 御 時 否 過 小 -吹 人 E 大 御 的 庭 被 被 仰 付 御覽 御 被 被 遊 遊 禄 夫 被 F 七 御 华 時 比 黑 還 御 被 被 遊 候

廿同

11 之與 [/4] 同 华 所 御 時 馬見 過 御先勤之兩御 3 ŋ 所 吹 前 F = テ 御 番劔 庭 番 頭 術野 被 始 為 文 試 兩 合 入 御 組 所 香 分 大 K 5 御 御 廻 番 御 IJ は高 御 一被遊御 目 日 見 新 夫 御 好等 搆 3 IJ 有之能出 被 御 為 小 姓 組 入 候者禄 御 新 書 御 番 後 被 大 兀 下有之六時 御 JE, 場 不 1 被 ---爲 前 詰 入 合

但 勝之方 へい 御添物有之候

五日 九時 = リ吹上 御 庭 被爲 成御 鷹被 遊 鹽被 日 脈 遊祿 訪 御 茶屋 K 有 ~ 之七時 被爲 比 入御

日月 三ノ日 入御 先御 供 之御 榮 太 番 方 郎 ~ 大的 被 仰 付 御 Ti. ノ日 彼 甲 子 太

但 御講 釋 共

朔三

·II·同

四 1 日 但是迄之通

柳

生

但馬

守

郎

還御

計

後

御 花

增

馬場へ

被為

小

南

金

次

郎

八 1 日

御 乘 馬者天氣宜節 雨 天並外御 稽古有之外 御 柔 衚 御 稽古以 來右之通 御 4 H 御 柳 3 -相 成 候

七同

日

四

生

時

3

IJ

吹

E

御庭

被為

成新

御

搆

~ ----

日

一被爲

入御

直後

元馬場:

御

馬

見所

1

被

為

人

否

頭

始 御 書院番大御 番新御 番 小 十人 御 旧見夫 ョリ御書院番大御番 新御 番小十人詰合之與詰

御 先勤之兩御 番劔術野試 合 御覽被遊御好モ有之七年 時過 還御

但 禄 被下例 之通有之候

十八日一 四 御 為 進物等有之大 覽 時 入御 前 被遊相濟御 3 乘馬 y 吹 奥へ 被 上 遊相 同所ニテ ~ 者御 被 爲 濟犬追物 二度目 成夫 御對顏其節 御 3 膳 ツ田 御覽有之相濟大納 E 安 IV 夫 御 3 館 御手目錄被進緩 IJ ~ 御 御立寄 表 言 樣二 被 被 寫 遊御 -15 々御咄等 座之间 御 人 表御庭 乘馬 被遊 ニテ 被遊六 被寫 御館之者劔術野 大納言樣 胩 比 版 還御 御 馬見所 被 御 試 對頭 遊 合 候 へ彼 被

十同九日 小同 日日 五。半 御目付 九時 後柔 修行 番 術之 人之試 · 時 此 過 頭 御 新 3 徒 リ欧 御 修 3 リ小 合等 UQ 番 行 兩御 Ŀ A 小十人頭 御庭へ 教授 111 御覽 III **番新御番** 方迄 講 被為 號令之者 被 武 遊 所 御豐 夫 ~ ~ 成廣 被寫 モ 3 乘 被遊 1) 爲被 芝 綸 御 前 劔 133 成餘劔稽古場 ラ 致 々御猶豫 被 泛授方試 仰付相济失ヨリ廣芝ニテ百目玉式给五挺 御乘馬大 召 出 合 夫 拜 금 ~ 被為 論 御 領 リ四洋 被爲 物 被 被 流炮循 遊 入劍 仰付 召御 御 循 無程 侧 角 亦 修行人試合 打论 [4] 所 還御 足並大 E 大船 御 立展 被 破 隊 遊候 御贈 ---1) テ 仰付 八 御 御 相 連發被 時 Eini 濟鎗 二度目 被遊 相 過 亦 循

仰 什 御 院 濟 1 トハ ッ 御庭 時 前 還御 被 遊候

廿三日月 四 配 华 御 時 目見夫 此 3 ツ吹 3 リ御馬見所へ被為 ~ 被為 入新御撐 入小許請 ~ 被為 之着呼成 成 5: 1.3 H ツ御 御 W. 遭後 相 河 兀 UN M 戮之者並 揚 ~ 被為 見詰之者同 入 110 普 請

御 題被遊相 濟脈 被下有之撰之者へ、御添物 被下六 H.F THE 還御 被 候

廿月八日 四 一時過大 入 御 一題間 出 御 御 曲 まへ 着御御 下段へ題為 利加 111 =

ス

b

ル謹進謹拜

御目見

相

テ

支

小同 九日 九時 遊 阿凯 和相 順 淌 濟三香頭 相 3 濟 リ吹 ---新 旦諏訪 F 御番頭 ~ 被為 御 茶屋 小十人頭御前 成廣芝ニテ御 被爲 入又候 ~ 被召出 小 組細 御門所 言語 上意有之其節拜領物 へ被為 香大御香斯 入大隊 御番 被 小十人門 御 好 仰付相濟ラ七 二列打 洋 大隊 調 御覧被 時 練 週

還御 被 遊

但 田 安大納言樣 -·E 御覽 被為 入於御場所 御對顏有之候事

三四 HII 初手 御 Fi. 二度目 時 ,綱等 前 3 被 御 1) 膳 F 片矢之者 上 出 IV 御 御 御 書 步 後 行 無中 御 = テ 馬 之者 見 演 所 御 庭 被 1 ~ 矢羽 爲 被 為 計ツ 成 腴 成 被 间 御 釣等 下 無 足 相 沙龙 部 被 夫 屋 遊 住 所 3 y 之者 K 海 御 手 大 庭 所 的 御 ヤ 廻 御 1) 上覽皆中 廻 御 1) 茶 被 居 遊 之者 被 -1: 時 ~ ハ矢 洲

一 還 御

五同 H 諏訪安房守始御 小姓四人福 村淡路 守初御 小 納戶四人鎌倉 遠 仰 付 朝六時 乘出 シ タ七 肝

一同戻リ申候

八四 HH 八 被 時 但 仰 過 右 付 鎌 3 リニ 倉 候 相 ^ 罷 亦 1 テ七 九 越 候 被 者 時 為 過 ~ 御手 還御 成 御 目 被 角 遊 場 御 胴 彼 着 為 被 下一二三戻 入百目筒二 リ近 一十發程 ~ >> 御 被 添 遊 候 物 御 被 侧 下 廻 候 y ~ E 發

ツ

九同 П 奥詰 叉 仰 九 候 付 時 右 3 ~ 廣芝ニ 御 相 1) 乘馬 吹 濟 E テ テ 御 = 乘馬 庭 テ 御 御 乘 ^ 被 馬 被 乘 為 廻 = 仰 シ テ 付 被 新 成廣芝へ 御 相 遊廣芝三 濟 門 テ七年 大 被為 道 通 テ 時 御 y 所 側 比 入百目 向 大 乘馬 還御 御 筒空炮 廻 大 被 1) 輪 遊 被 候 被 遊 被 遊 仰 日 御 付 御 次筒二十五 茶 相 int. 屋 ~ 御 供之 被 為 挺 出 御 行之連 入少 目 付 々 初 御 發 御 不 猶 彼 力 豫

十同二 五時 聞 裁許 被 遊 御 相 供揃 通 亦 1) テ 還 ラ 相 御 吹上 你不 掛 ---且 Ŀ 奉 御 休 行 息所 御 被 目見上意有之夫 爲 ~ 被為 成田 安大納言樣 入御二度目 3 1) 還 御 御 膳 御 被 上 對顏 游 N 叉 候 候 夫 御 -1 3 透見 ツ御 時 所 透 見所 被為 被爲 入 人 公 驰

十同日日 五半 時 3 ŋ 吹 F 御庭 被為 成廣芝御置臺 被爲 入 御 庭騎射 上覽線 被 1 汇 相 濟川川 华 時 過

74

### 還 御

但 奥问 掛 之者 罷出 候事

十同 五 日 儿 時 過 3 1) 吹 1 御 庭 へ被為 入廣芝ニテ百目筒數發被遊御側 廻リーモ 候 御 相 手被 仰付相濟 所

々 御 庭 御 廻り 被遊叉候庭艺へ被為 人御鐵炮被遊六時前 還御 彼 遊

五半 時過 3 リ吹上廣芝へ被為 成小笠厚鐘次郎弟子共 大追 物 御覽被 遊布 衣以上寄合

御 曾 相 湾 テ 御好惣まくり矢代射 着御 手撿見 段 御覽祿 **臺利** 被 加 1 迄相 河车 ラ IV 謹 還 御 進 謹 九 拜 胩 御目 渦 見相

入御

四

半

時

比

大廣間

出

御

御

曲

杀

御

1

~

亞

"

\_

ス

1.

濟

下

相

御

乘

手

同 H 九時 彼 過 遊廣芝ニテ大輪 3 リ吹上御庭へ被為 被 爲 召相 成所々 濟御馬方へ早乘被 御 乘馬 ニテ 御廻 仰 付壹番 被 遊廣芝へ = 乘付 被 候者 為 入御 ~ > 御扇 下 馬 子等 又候 被

濟テ 七年 時 比 還御 被 遊 候

廿同 八 日 九半 馬 時 被 比 仰 3 リニノ 付御 馬 方へモ 九 被 乘馬被 為 入所々御 仰 付 廻り被 相 濟テ 夫 遊夫 ヨリ ョリ 御 角場 御馬場 被為 ニテ 入數發 御 乘馬 被遊 被遊 御 御 側 側 廻りへ 向 毛 被 E

仰付 候夫 H リ御庭之者支配並坊子御庭方へ モ 鐵炮被 仰付 相濟又候百目筒御鐵炮 被 遊 相 流

時 過 還御

北同 九 日 四 清 半 支 配新御番 時 過 3 1) 吹 頭 E 御目見相濟御 被 成 馬見所へ 日 御 茶 屋 被為 被 寫 入御 入 御 小姓組御書院番新御番大御番小十人與詩 二度目 後 元 馬場 被為 入三番 YH 小普

之者 ----同 並 御 先 御 供 之御 番 方野 試 合 被 仰 付 御 度 濟 御 好 = テ與語之者 别 没 撰 = テ 呼試 合

御覽被遊相濟ラ六ツ時前 還御被遊候

日月 九 時 但 比 罷 出 3 y 候者 吹 E 御庭 禄 被 下 ~ 被為 有 之御 時 成 刻遅レ 元馬場 候 付 被 御 爲 小 納戶 成三度弓草鹿 頭 取 相 戻リ 被下 上寶 有之祿 候 事 被 下迄相 YOTE テ 御茶

朔五

屋 ^ 被為 入御 召替夫ョリ廣芝へ 被為 入百目筒被遊 御 侧 廻リ ~ モ 被 仰付六 胩 前 還御

但奥向掛之者罷出候事

十同 H 御 御 九 徒 側 時 頭 廻 過 御 1) 3 番 ~ y 大輪 方迄大 吹 上 被 ~ 輸 被 被 仰 為 付 仰 御 入廣芝ニ 馬方 付 相 濟 御 乘 テ 番 競 方 彼 御 乘馬 ~ 仰 1 付三 御 大輪 扇 一番迄 子等 波 寫 被 ~ 2 召 夫 御 夫 扇 3 3 IJ 子 1) 御 被 所 下 同 K 所 右 御 乘 相 = テ York. 卯 百目筒 テ =/ 御 义候廣芝二 供之 被 遊 御 目付 舆 [ii] テ

〇王連發被 仰付相濟六時前 還御被遊候

十同

日日 遊 九 七半 华 御 時 中 時 比 比 y 毛 3 還御 御 ツニノ 宜 被 相 丸へ 遊 濟 候 而 被為 御 庭之者支配 成百 目 並坊 筒 貮 治發 主 御 庭 程 方 角打 ~ 被 E 遊 ----發 御 ツ 側 廻 • 被 IJ ~ 1111 E 付 被 候 仰付 夫 3 y X 所 候 K -1-發 御 程 廻 彼 1

十三日月 順 九 頭 3 出 y 時 相 入 過 濟 居 角 テー 3 御 御目 1) 門邊 日 吹 御茶 見 上 相 御 ~ 掛 濟 庭廣芝へ 屋 ケ大炮 御置 被 臺 為 被 4 被為 為 入 ~ 夫 w 打方有之候是 3 入 御置 成西 y 摺 臺脇 鉢 洋 大 Ш 隊 = 調練 被 大 1 爲 御 御覽無之夫 否 并 入大 田 頭 仆 御書院番 道 井上 ini T K ッ調 相 川 頭 組之者 百人組 亦 練 テ 足 4 並 刻 小 VII 小普請 御 隊 阿山 湜 調 御 御 練 被遊 支 成 御 御 西己 [11] Pinis 1, 1 御 候 邊 持

**小同** 日 是迄 汰 之儀 3 ニテ IJ 當節 御 御 御庭 讓 鳥類 リニ 不容易 先之御 相 御 形勢相 成 好 候分 鳥籠 被 遊 不殘御 御庭 ハ御殘シ跡 成 之處 先 取 無益之鳥類 所 拂 K 被遊 ハ 不 御 殘御 候段 鳥籠有之候處 ヲ其儘御置 廢止 被 仰付 -相 候尤吹 成 御 樂 候 御 意 シ Ŀ 111 = 御鳥之內 被遊 鳥 類 候者 1 無益之物 御 趣意 御不 有之 本意 ニテ 全ク h 御 御慰迄 先 代樣 御沙

赤阪御 鳥 候處 御 者モ有之候得共 但 = テ 慰 入殊二外二御慰之儀 數 舘 本 = 御 文之通 多ク 御世 幼 = 被 年之節 話 有之方宜 爲 御廢 可 被遊 在候節 ヨリ 御沙汰 止 h 御 þ = モ不 1 替 1 慰 相 御沙 鳥 成 ニハ心配尤ニハ候得共夫 h 被 御沙汰 人 申 爲 汰 同 儀 = 御覽候者有之候處 27 在 絶テ テ御座候 ニテ夫 思召之處難有 候御儀故少々 不 被為 ョリー際文武之御世話被遊 切替鳥 御 在御鳥類 1 趣意 ョリハ武術學問 御殘シニ相 ハ御好 御意 h = 奉 1 御好 不 ١١ 恐入 替鳥 被為遊候此 成 、候得共 候テ 被遊折 等 1 御好 1 候誠 7 々御詠 如何 御 イ 度御 侧 不 マダ = 難有事 被遊 廻 可有之哉 y 御 メ御慰 廢止之 夫 年若 出 3 = 御鳥 y 御 精 申 = 被遊 座 爲致 Ŀ 被 1 並 候 為 候 E

**廿五** 七日月 並 鳥 多 々 御 座 候

軍鑑操 武 練 所 洋書取 調 所

鑑

御

所

新

錢

座

學 問 所

学

候

角

越 中 島

右之ヶ所へ 舆 向之者 折 々見廻 17 被 遣 候 段平 岡 ,丹波守 殿被 申聞

小同七日 四時過 但 右 3 ケ ŋ 所 御 3 リ戻 表大廣間 リ 候節 出 委シ 御 御 曲 ク 录 御尋等有之候 着御御下段

111 -ス 1 w 謹 進謹 拜 御 目見相

佛

闌

الز

同 H 八時 過五 十三間 御 馬 場 ~ 被 為 入 夫 3 IJ 中 奥 御 小姓初 中奥御 番 兩 御 番 新 御 悉 + 組

上覽 御 好等 有之相 濟 七 時 過 還 御

计同 九日一 御白 書院 出 御 御 下 段 御着 座 布 衣以下御 役 人 御 番 方黢 府 甲 府 勤 否 武 循 Ŀ 電波 遊 相 沙车 テ

時此 入御

入

御御

晝

後

又

候御白書院

出

御

御

下段

御着

座

劔

循

鎗

循

柔

術

御

好

=

御

題有

华

日月 四 半 時比 3 ŋ 御 自 書 院 出 御 御 下 段 御着 座 講 武 所 撰之者 武 循 上覽鎗 循 相 入御 沙车 テ 且 御

出

鎗

術

劔

循

柔術

覽

御

好等有

濟

テ

八

時

小

H\_ 九半 御二 一度目後 時 此 3 IJ 叉 候御 御 表御白 白 書院 書院 ~ ~ 御 出 御 御 F 段 夫 3 1) 兩御 御 番 新 御 番 小 十八劔 之相 術試 合 右 相 手 = 御

姓 御 小 納 戸 龍 出 候 樣 被 仰付 御覽被 遊 御好等有之相 濟 テ 入 御

H — 八時 過 3 y 御白書院御 下 段 出御 中 奥御番兩御番 新御番小十人劔術試合 御覽 被 遊 相 你不

テ

入御

六同

三同

但 御 側 向 3 ツ相 手 = 罷 出 候

日月 詩經 杉 原 平 助 論語 固 本信 太郎

書經

永井

八七

右於御座之間講釋 被 仰 付 御聽 聞 被遊 候

林 大 學 頭

右同斷 被 仰 付 御聽聞 被 遊 候

十一日日

孟

子

十同日 朔九九閏 十同九日 十二日 日月日月 六半時 大廣間 前文之通 右同 右同 御 被 被 書 小 被 側 御 衆並 爲 乘馬 斷 斷 學 御 19 御 被 經 被 御定日 付 御 供 入御 供揃 出 御道書之通 興 小 御 仰 仰 語 御自身 供雨 姓 付 付 御 = 御 曲 古 鎗劔之者並 テ = 濱 小納戶迄乘馬 御 ラ兩 御聽聞 录 賀 番 御庭 1) ~ 謹 御 Æ 林家 小 聞 御發 -1-着 本 彼 被 御 九 御 遊 遊 大手 炮被遊 馬 御 御 講 郎 御 候 馬 釋被 預 ニテ 乘 下 先 通 切 段 1) 八半時 御 ツ竹橋 御 = 馬 駈 テ 魯西 仰付 供 方迄御先 續 被 被 過 御 為 丰 亞 候 候者 仰 門夫 = = 付 付 詩 成 還御其節前 = 御 御 以 ス 3 駈 甲乙 經 リ矢來御門 同 後 兩 h 所 續 卿 略 iv 謹 = 海手ニテ百目連發 樣 + ス 林 寄御 候者 同 御 進 佐 斷 同 謹 內西 机 道 拜 掛 御 松 野 大 圖 右 平 叉 反 召 御 日見 金 同 橋 切 春嶽 學 書 御扇 斷 = = テ濱御 御 テ 助 被 相 松 頭 頭 子之類 側 **平肥** 下物有之候 濟 御下 向 テ 庭大手 御供之者 後守御老若 馬

入

御

御

前

御

床

机

3

1)

右

同

人

九同

書

經

H

右同

斷

破

仰

付

御

聞

被

孟

子

林

林

圖

書

頭

三八

日月

孟

子

右

同

斷

被

仰

付

御

聽

聞

被遊

中

右 御 座之間 ~ 被 召出 講 釋 被 仰 付 御聽 聞 被 遊 別 段 御 好等 E 被 仰 付 候 引

H 三ノ丸 ~ 被 為 入 此度 新 規 御 出 來之御 角場 = テ 改 テ奥向 之炮 循 御覽 被 遊 能 出 候 1 御

廿同

地二具又八壹具御手綱等中リニ寄リ被下候事

但壹通 " 御覽 濟之上 御 好 = テ 中リ宜者之炮術 御覽有之甲乙二 寄リ又候 被下 物 被 仰

付候事

业力 计同七月日 目 御 林 御 供之者 大學頭 3 城 又候 ッ半歳御 廻 y 林 27 御 平 式 御巡覽被 一部少輔 乘 門夫 川 馬 口 御 御 3 稽古 門外 遊 IJ 以 平川 候 來 被 = 段 御 遊 ラ 休息 口 被 候御 乘立 御 門 仰 ~ 供之御 出 被 3 ツニノ ツ 為 九 橋 华 番方御 御 召講 時 九前 屋 過 敷 釋 馬 前 被 = 出 先 テ 御 3 ッ大手御 仰付 ~ 梅 駈續 御 林 下 御 門通 + 馬 御聽 被遊 門外 候者 聞 ツ三 辰 面 被 之口 ノ丸 遊 = 御褒美等被下候 无 候段 拾 前 3 1) 改 = 間 御 テ テ 御 堀 御 被 外 馬 馬 麴 場 仰 被 出 町 爲 贵 被 候 為 T 召

廿六日月 **擅谷弘藏芳野** 立 藏於 御座 之間 講 釋 被 仰 付 御 聽聞 被 游 候 事

# 文入三亥年

十八日月 千住筋 へ鶴御鷹野 P シ テ被為 成黑鶴 四 羽 御 手 -入 申候

但京都へ例御進獻ニ相成候事

四三十二日月月月 御道 江戶 中 無滯 御 發 城 御 被 版 遊 行 同 被遊今 + 四 H 日 駿 二條 府 御 御着 着 城 城 被 日 遊 候 御 逗 留 久能 御 宮 ~ 御參詣被遊 候

但 御 着 城 後 度 々 御參 內 被遊 候得共 略. ス

日 今日 下上 加 茂 社 御參 ~ 主 上 行 幸 被 遊 御 候 供 = 付 奉 夜 九 加茂 時 御 社 供揃 = テ 御參詣被遊翌十二日 施 藥院 被 為 入 夜八時過一 御 衣 冠 被 為

十同

條 御城 1 還御 被遊 候

召

自朝六時

過

內

被

遊

夫

3

1)

=

テ

但 表向 之儀 21 其節 = 認 可 有 之候 間 略 ス

日月 今日 御 参 內之節 寮之御 馬 御 拜 領 被 遊 候事

二四

H 今曉 本宿 但 七半 右 3 IJ 同 時 斷 御 御 供揃 乘 船 淀 ニテ二條 川 筋 御通 御 城 六 船 時 夕七 過 华 時 御

發途石

清

水社

1

御參

詣

被

遊

同

所

儿

時

過

出

御

過

大

阪

御

着

城

被

遊

候

事

业同

小同 三日 曉六 御 洲 時 跨 御 所 供 揃 K = 御 テ E 大 陸 阪 炮亭等 御 所 城 々御 出 臺場等 御 御 安治川 是一 被 遊 相 筋 御巡覽六時比 濟 御 元 乘船 111 筋 天 保 御 還御 通 山 船 沖 被 夜 合 遊 九 = 候 時 テ 蒸汽 事 過 還 船 御 ~ 被 被 揓 為 召攝 海

计同 计同 八 日 今 關 麂 七· 11 = 日神崎 浦 船 ラ 御 時 = 二度御 被 テ 御 供揃 ]]] 為 御 邊 膳 碇泊翌廿九 召 = テ大手 被 沖 上 = w 立花飛 テ 為 順 御 成 動 FIF H 朝六半 外 九蒸汽船 騨 守 3 御 1) 時 預 前 御 1) 御出 炮臺 乘馬 御 帆 召移泉州 天王寺 加 御 太浦 覽大 御 沖手 通 炮打方相 3 IJ 振 紀州 御 天 關 下 茶屋 船 友 濟 夫 = ケ 御 嶋 御 3 乘移 y 110 紀 御 休 巡覽夫 同 州 夫 所 表 3 3 1) 3 1) 堺 IJ 3 御 本 1) 御 御 出 行 F 迎之御 戾 御 陸 役宅 ッ大

遊

候紀伊中納言樣御出迎御案內ニテ同所淡島神主宅

御休

=

緩

次

御對

顏

被遊四

半時比右海

被

四五

日月

模樣 中長 歌浦 被 七 御實父樣 孝道之程乍恐奉感直 = = 和 如何 紀 テ 保寺 州 歌 御覽 不宜陸路 召 = 有之候 連 可 加 御 候 有 太浦 被 十里余 宮 御 顯龍院樣 遊 御 小 座 迄 相 初 ~ = 被為 付旁御 哉 姓 被 並 濟陸路之通 = 頭 1 モ 為 濱 可有之哉 取 申 樣道法等 中 成候テ 野 Ŀ 兩 成候 御廟 長保 村 候 所 丹後守 處 紀州濱 夜五 = ~ 御 ١١ 被尋 御參詣 付 = 御 申出 テハ 尤 华 顯 日 候 時比 中長保寺ニ = 御參詣 龍 合 被 候 被遊 處其筋之者 院 思 相 御 大 度旨御 思召 樣 召 掛 船 坂 被遊 7 リ且 御 = 有之候 テ 御見 御 以 城 御名 被為 度且 廟 者 老 3 合 攝海 y 中 申 還御 代 御 = = 付無 御名 入候 相 相 出 供 神 勤 之板 成 候 祖 被 御巡覽之折 遊 代 候 申 = 御 テ御参詣 1 相 樣御 倉周 宮並 候併 • 候 陸路 勤 御 陸路 日 內 紀 防 一被遊 抦 合 御 守 州 K \_ 殘 故 通 被 樣 E テ ~ 念之御 度 " 御 相 1 无 仰 手 掛 和 御 被 御 間 意 月二 付 リ不 歌 10 思召 有之候 樣子 被 々之御 御 浦 日 爲 迄 申 供 候 大 候 先 四 = 得共風 取候 阪 テ御 折 里 處 靈 3 y 抦 居 直 供 Y テ 濱 御 和

岸

=

テ勝

野

流

早込小

筒打方

御覽

被

遊

友ヶ島御

固

並

加

太浦

=

能出

居

候

紀州

樣

御家來

ii

通

御

掛

御

目見

被

仰

付

夫

3

y

順

動

九

~

御

召

移

天

氣

模樣

不

宜候

=

付

直

=

御

引

展

-

胩

此

蒜

州

目

FIJ

Ш

御

着

船

夫

3

y

御

E

陸

御步行

=

テ

松

平

相

地

守

炮臺

御覽

並

大

炮打

方有之候

又候

御

好

御孝道二 被為 在 候段乍恐人々奉感候

1)

言上仕

候

今日 濱淡洲 御早 由良戶其外所 召 = テ幸榮橋御渡 々海岸等 越 幸町 御巡覽被遊翌朝六年時比 海 岸 船 場 3 1) 御 召 船 ~ 還御 被 爲 被遊 入 尤蒸汽 候事 船 夫 3 y 播 州

十同 H 大坂 城 御 發途 被遊 间 十 日京 都 條 着 城 被遊

但 度々 御參 內 被遊 候得共略 ス

十同 九六三日 日月 二條 今日大坂 御城 御發城安治川筋 御發駕淀川筋御通 御爽船天保山沖合ニテ九時 船 備 前 島御上リ場 ョリ七年時過大阪 比蒸汽船順動丸 御着 ~ 被為 城被遊 召同 候

立寄被遊畫九時比夕七年 御出帆紀州 由 良港 御碇泊翌十 時過順 動丸 四 日 ~ 朝 御 御出 乘船 帆 風模樣宜放直 同 國大 嶋港 御 御上陸錦 出 帆 同 + 江 六日 山 無量 朝品 寺 川沖 御

被遊 候事

御

着

船

夫

3

ツ御端舟

被為

召濱御庭

~

被爲

入

御同所八半時比

出

御

七

時

比

御歸

城

刻過

林

大

學

頭

孟 子

三七

日月

右於御休息講釋被 仰付 御聽 聞 被

還御後諸御稽古事並 御 次稽古事等例 之通 遊 候 9 御 初 メ相成候事

山 吹問 毎月 二八

日一山吹之間

~

出御表御儒者其外三人罷出輪

清

申上

入御

ノ日 孟子輪

六ノ 日

史記會讀

右 但 表方御番方不 一布衣以 上御役 殘其外共罷出 人聽聞 = 出 候事 候事

御黑書院前稽古場

1 日

右 同 斷 稽 古 相 始 メ 候 = 付 御 用 透之節 度々 出 御 被 遊 御覽有之候

日月 御 旭 黑書院 湖 間 3 y 羽目之間 出 御 右 御 稽 出 古場 御 於 = ラ 山 一吹之間 表 方槍 史記 劔 會讀 術 御覽 御聽聞 被 遊 常有之候 候

十同六同三八 日 羽目之間 ~ 出 御山吹之間 輪講 御聽 聞 被遊 候

右 之通 御聽聞 時 々有之候 = 付以 後 略 ス

廿同二日 御黑書院 出 御 御 同 所 御 入 頰 ~ 御着 座講 近 所劔 術方 御 上 洛 御 供之面 大 1. 與詰之者

劔術試 合被 仰 付 終 B 御覽 被 遊 候

武 術御 引立之折 抦 表方 勿論 奥向 ニテ モ 日 々稽古出 精 致 シ 候 三付 御滿足被遊學問之方 E 狮

叉御 學問 所 被 操練 所 講 武 所

開 成 所 越中 廿三日月

世

話

為

在

候

=

付追

々上達之者モ

出

來誠

=

難有事

=

御

座

候

右之ヶ所 思 召 ヲ以 ラ 御 小 姓御 1/0 納戶 申 合 明 ケ 番 3 リ五六人ツ . 折 々能越稽古場之樣子修

行 人出 精之廉 々翌日 當番 罷出 候 E 変 3 グ 申 F 候樣 被 柳 付夫 3 ŋ 際諸 稽古出 精致 =/ 候

十六日月 仙臺御 用 馬 吹上 御 馬 場 = テ 御 寶可 被 遊旨 被 仰出 兼 K 、御馬御 好被 遊 候 -付 御自身 御 極

X

被 遊 候

十五月一 御本 九 御 炎上奉 絕 言語驚 入候御 事 = 御座候直 -吹上新 御 構 御立退被遊翌 々十 -1 日 清水

御 舘 ~ 御 引 移 被 遊 候事

世十 廿同 七二月 日月 田 安 御 舘 御 引 移 被 遊 候 事

今 H 御 出 儿 帆 時 過 八 华 田 時 安 御 品 仮 Ш 沖 御 ~ 殿 被 為 御 發 途 成 御 濱 召翔 御 庭 鶴 九御 被 爲 軍 艦 入 御 ~ 被 一度目 爲 御 召 同 膳 Ŀ H w 1 無 程 御 御 同 端 所 船 御 = テ 碇 泊 御 同 相 所

成 候事

此 度 軍 艦 -テ 御 E 洛 被 遊 候 = 付 海 陸 兩 道 御 供 引 分 v 候事

但 御 側 向 1 不 殘 御 舟 = テ 御 供 仕 候

廿同 八日 今朝 五 時 比 밂 Ш 冲 御 出 帆 被 遊 四 時 此 浦 賀 港 御 着 船 御 Ŀ 陸 被 遊所 K 御 巡覽六時

召 船 ~ 被 為 御 碇 泊 被 遊 候

小同

朝

开.

時

比

浦

賀

港

御

出

帆

几

時

比

相

摸灘

御

通

船

風

模樣

不

宜故

八

半

時

比

1

田

港

御

着

船

夫

3

前

御

晦十

日月

今

H

烈

風

-

付

下

田

港

御

滯

留

被

遊

無

程

御

Ŀ

陸

同

所

玉泉

寺

~

被

為

入

AIL.

程

出

御

所

K

御

九日 y

御 E 陸 同 所 海 善 寺 ~ 御 T 寄 被 遊 夕 刻 御 乘 船 同 所 御 碇 泊

巡 覽被 遊 海 善 寺 ~ 被 為 入 同 所 ~ 御 泊 被 遊 候事

但 同 寺 = テ 被 游 御 超 歲 候事

兀 治 元子 年

朔正 日月 覽四 風 模 樣 時 比 不 宜 3 1) 候 濱 = 付 邊 海 被 善 為 寺 成 御 御 逗 留 に通 相 = 亦 相 所 成 K 元 H 御 = 付 覽無程: 御 軍 艦 御 = 戾 テ 1) 祝 同 炮 所 打 候 段 御 入 泊 御 被遊 魏 右 候 爲 御

二同

日

風模樣宜 相 成 候 = 付 Fi. 時 比 3 1) 同 港 御 出 帆 伊 豆 海 御 通 船之所

今朝 々 打 込動 搖强 候 = 付 俄 = 伊 豆 小 浦 港 御 風 待 被 遊 候 處烈 風 = テ 並浪 又候 御 召 piti 船 風 强 ~ 打込 御 候 船 付 派 無 度

據 同 所 御 E 陸 西 林 寺 h 申寺院 御 立 被 遊 所 K 御 門夕 刻 御 召 部沿 被

御 碇泊 被遊 候

御

四同三同

日 今日 モ 昨 日之通 y ·烈風 = 付 叉 候 御 E 陸 被 遊 西 林 寺 ~ 御 泊 被 遊 候

日 今日 1 風模樣宜 相 成 候 = 付 小 浦 港 御 出 帆 遠 州 灘 御 通 船 夜 无 ツ 時 此 志州 安乘 港 御 着

座

同 港 御碇泊 被 遊 候

但 前 文之通 風模樣 宜 相 成候得共連 日 西 風 吹込候事故逆浪度々御 召船 へ打込候得共少シ Æ

座

御

供

御

側向之内ニハ

大ヒニ

難儀

仕

候者

多人數

御

座

候

71

血

今朝六時 御精御 過 氣張 安 乘港 御宜 御 7 御 候 出 帆 八 华 時 此 紀 州 大 島 港 御着 船 夫 3 リ寺 元 蓮 生 寺 御

五正

日月

鯨

册

~

被

為

召

同

所

串

本

村

錦

江.

山

無

量

寺

七半

時

過

被

爲

成

御

泊

彼

遊

候

串 本 村 紀 伊 殿役 A 出 張

用人 大野 藏人 先手物頭 岡 山 勘 解由

目付 村上 千 太郎

右 御 道 の筋ニテ 御目 見 被 仰 付 候

勤度 右用 無量寺玄陽上ニテ 々 人 大野 御 目 藏 見等 人儀 E 致シ 御目見被 御質父 候者故 樣 仰 御 付色々 顯龍院 內 々 御 樣 前 御 御意等モ有之其上全ク 伽 被 相 召 勤 出 候者 御 且 目見被 赤 阪 御 思 仰 舘 召 小 = 7 度被 被 以テ 為 思 入 御 候 召 無急度 召八 简 御 文島 侧 右 相

御 小袖 一被下置 一候同 人儀 御目見被 仰付 一候上拜 領 物仕 誠ニ以テ難有 感淚ヲ流 3 候

跡兩人之者 E 無急度同 所庭先 被 召出 御目見被 仰付 御 內 々 御 銀被下 ·候事

但紀 付 伊殿御 全 7 思 家 召 來 = = 付 テ 奥 御前 = テ 野 被 村 丹 後守 召出 候事 御 小 納 難出 戶 來得共 頭 取須 御 田 旅先且 一淡路守 諸 八御幼年之節 事 取 扱 候 事 被

中 右之御儀自然御 同 難有狩 リ落涙致シ 家中 ~ 相 候 響 由 丰 = 御 御幼 座 年樣 候 = 被 為 入 候處 御氣 被 為 附

朝五半 比大島 御出 帆

六正

日月

時

港

夕七時比

由

良港へ

御着船一

旦同

所へ

御上陸被遊

無程

御召

船

候御

儀實

=

恐入

御家

召仕

候者

御戾 ツ被 遊 御碇泊 = 相 成 申 候

司 所 紀州 樣役 人 出 張

用

人

三輪源十

郞 先手物頭 大澤八百次郎

目付

久世三右

衛

所

K

御

覽

九

時

H 今日 御道筋 1 御 罷出 供 舟門 居通 御 待合 御 掛 = 付御 御目見被 逗留 = 相 仰付御內々 成 四 時 比 3 御銀 y 昨 日之通 被下候事 御 上 陸 = 相 成

七同

八同 比同 所之散 時 前 金 寺 ^ 被 帆 為 九時 入 夕七 過攝州目 時 渦 即 山 御 召 船 御着 ~ 被 船 爲 被 為在 入 御碇泊 日 被遊 御 上陸八半時比麒麟九 候

H — 着船 同 所六年 御 乘船安治 御 E 陸追 川通 手 御 出 御 門 御通 3 1) 櫻 船 御門 同 所 御 = 玄關 テ叉候土佐丸御舟 3 ツ夜五 時 比益 御 機 御召移堂島川筋 嫌能 御着 城 = ツ備 相 成 申 前 島 候 御舟 御

此度之御海路冬分故歟殊之外波荒

ク殊ニ風模樣不宜誠

=

御難儀

被遊候

得共

御

氣張宜御

供

之者 同難有 奉存候御供之內 = 1 多分 ハ病人ニ相 成一同難儀仕 候 上 三八前文之通格別之御

亦 毛 不 被 爲 在 御氣 張格 別之御事 1. 乍恐 同 奉威候

十正 四日月 大阪 御發 城 朝六時 前淀川 筋 御通船 夜六年時比伏見豐後 橋 3 1) 御 E 陸 被 遊 [1] 所 御 役宅

御 泊被 遊 候

十二日一 朝六年 時 比 御 役 宅 御 發途 被遊 御道 書之通 ョリ在京之諸大名並御供之大名等御目見被 リ二條御城 ~ 畫 九時 御 入城 被遊 候

十同 同 六 日 御 上京二付 勅 使參向 御 對顏 有之其節

御

座之間

出

御

橋

樣

^

御

對顏

夫

仰付

候

御 板 興

右

禁裏 3 1) 御 拜 領 被 遊 候

御上京後 松平 春 嶽 嶋 津大隅守伊達伊豫入道細川 良之助 細川澄之助等 御 休息へ 被 召出

時

-

御 用談有之候余者略

御上京後與御稽古場ニテ與向槍劔

日

々稽古

有之候

右

相

手

二奥詰之者能

出

小菊 御 下 緒 御 扇 子等 思 召ヲ以 被 下 置 候

六二

日月

奥御稽古場ニテ計合講

武所之者俄

=

劔

術試

合被

仰

付

御

阿河 亦

今日 泉涌 寺 ~ 御裝束 = テ 御 麥詣 被 遊

九同七二

日月 H 紀州 中納 言樣御 內輪 = テ御休息へ被為 入色々御咄等被遊御茶御菓子等上 w 御內 倫之御 候 故

遊御 爲 御給仕御小姓ニテ相勤 入紀 好等有之相 州樣 御酒御肴等被進誠之御 濟紀伊 殿 御同 3 IJ 被 道 為 ニテ御稽 進 內輪 相 成御 古場 ニテ 臺積之御品 被爲 種 K 入 御咄等被遊候舉 々與詰之者 御同 座 ニテ奥詰劔術試合 被下 テ紀州様 相 濟 テ御 へ被 休息 御覽被 へ被

モ有之誠二御近々敷御事ニテー同難有奉存候

一日一今日御供之御番方劔術試合 御覽御好等有之於 御前 被下物有之候

十同

但御好ニ別段罷出候者へい別段ニ被下物有之候

十同一日一 金地院 跡 ~ 被 為 へ今日 成緩 K 御裝束二 御 同 所ニテ御休息被遊門跡へ御對顏被遊同所ョ テ 御宮 御參詣 被遊 神祖之御木像御初へ御拜被遊候夫ョリ東門 リ色々獻上物等有之夕刻

還御被遊候

但御同所へ一橋樣御老中方松平春緣殿等御先へ被參居候

17一二七 會讀 一四九 輪講

右御定 但 右之通 H = 御 御定日御 取 極 メニ IV. 極 相 成御 三相成 小姓御 申候得共素讀 小 納戶重立並世話之者當番明番共銘々罷出候事 ハ是迄ノ通日 々稽古有之候

一右定日ニハ秋月右京亮殿林大學頭等モ出席之事

但御用開之節、 出御被遊御會讀御輪講被遊候事

ケ 但詩文會之節 月 = 兩 三度 ツ、 > 折 詩文會 大 思召ヲ以御菓子等被下候事 可仕旨 被 仰付 御 題 思 召 ニテ被 仰付候事で有之候事

十九日一今日ョリ表貳百疊之間ニテ書名相極 メ表向之者輪講 始リ申候

孟子 輪講

> 國 史略

會讀

々 出

夜六年時比御 右之通時 御御聽聞被遊 御當番詰合之兩御番方被 候

座之間

出

召出色々御咄等被遊御近々敷御事

一同難

有奉存候

#同

H

但御菓子等無急度被下候事

廿一日一今日御 表 出 御年号改 元 被 仰 出 候

表方學問武術共定 日 = ハ 時 々被 爲 入 候ニ付以後略ス

元治元子年

\_=

日月

者へい外二被下物有之候事

兩御番貳組並講武所之者與詰出張與稽古場ニラ

御覽有之於

御前拜領

坳 被

仰付

候御

好之

御表 一輪嘉兵衛 出御貳百疊之間ニテ槍劔試合改ラ

三同

日

所司 代組

奉行組

町

御定番

御覽有之左之者共罷出

IV

二條御門番組

御武具奉行組

禁裏附組

右之通終 日 御覽有之候

日 表貳百疊之間 ~ 被為 入改ラ京都常住之者講議 御聽聞被遊 候

十同

與御稽古場ニテ兩御番劔術試合並講武所之者槍術試合改テ 御覽有之御番方講武所之者へ手

被下物有之候

但朝五時比ョリタ七年時過迄

夜六時過御 小姓御 小納戶 同御儒者迄御休息へ被爲 召長々滯京大儀之旨 御意有之壹人ッ

御前 三罷出 思召ニ テ御金被下候事

但右者追々滯京モ永ク相成一同難儀ニモ可有之哉ト被 思召深キ

御仁惠誠二奉恐入候次

第一同感淚ヲ流シ難有符候事

於御次二御庭之者支配與詰槍劔方並與坊主一同御用部屋坊主土圭間坊主奧六尺迄無急度御金

被下候事

但右被下物下々迄之難儀被 思召候段實ニ奉恐入候次弟一同不存寄御事故別ラ難有狩リー

際出精致シ候由

廿六日一

御厩

今日御厩へ被爲 御引上 ケニ 相成凡三拾疋程出 御覽被遊候事

成大和守殿御初雅樂頭殿御老若へ

御相乘馬被

仰付表御役人之手馬俄三

講武所者 Hi. 拾人 御覽被遊御好等モ有之候

廿一日一

講武所方小十人方劔術試合

小十人組 三拾壹人

右 御覽濟被下物有之候

日月 等被遊候

五四

御休息へ詰合之御 手自御酌等被遊銘 役人 々 御 被 猪 口 召出左之御 被 下置 候 役 同 々御 同所御 御 懇之御沙汰有之一 貮之間 被 召出 [ii] 難有 御 酒 狩 御 " 吸 候事 物等被下

御

高家

兩御番

頭

御勘定奉行

寺社 奉行

大御番

町奉行

頭

大目付

新御番頭

御目付 御 祐 筆組頭

右貳拾五人頂 戴二 罷出 申 候

夕七時過御黑書院

へ被爲

入兩御番被

召出御菓子被下銘々名前勤年數等

御

直二御尋被遊俠

八四 日月 御休息~表御役人被 夜六時比叉候 御同所へ被爲 召出御包菓子御茶被下候事 入泊り詰御役人御下段へ被 召出候ラ御菓子御茶被下候事

七時過御休息御庭

御 徒目付 組 頭

> 凊 水

喜

太

郎

本 勇 Ti. 郎

吉

御包菓子被下

指 納 方 兩

御

戶

御

御

否

1 1111

右 御 休息 御 庭 被 召出 御 酒 御看被 下引續

御 徒 目 付 八

御數寄屋坊

表

坊

主

九

右 同斷 被 召出於御 庭御 酒 御肴被下候事

十同

日

松平

大藏大

輔

伊達伊

豫守

細川越中守長岡良之助等

御

休息

召出

御用有

之御

咄 等 毛

被

遊

御手自銘 K 御刀並御三所物等被下 候事

十同同五日日 御黑書院 出御左京之諸大名へ 御逢被遊御用談等有之銘々へ御印籠等被下候事

御晝後ョリ御休息 へ高家初メ諸御役人被 召出二 種御肴御酒等被下候事

但 去 N 四 日御 役 人向 被 召出 候節之通り故略 ス

獻備之御品等御納 メ申上 一候樣 被 仰付 候事

十一日

金地院

御

宫

御手

許

3

IJ

極

御內

々

思

召ヲ

以

御

小姓頭

取野村

丹後守

~

御名

代被

仰

付

御

但當節不容易形勢ニ付全ク 思召ヲ以テ御 內々被遣候事

十同九日 并伊掃部頭有 馬 中務 大輔 松平隱岐守 御 休息 被 召出御菓子 御茶被 下

テ 滿满 所之者 相手 被 仰 付候

奥

御

稽古場

=

テ

兩御

番

三十六人槍術

御覽御供講

武所之者同斷

御覽有之兩御番之內御

好

=

但夫々へ被下物有之候

廿四 日月 八時比左之大名御休息 ~ 被 召出 色々御怨之御沙汰被為 在 候 = 村 同難有奉存候由

榊 原式 一部大輔 松平 甲 斐守 相 馬 大膳 亮

本 多 主膳正 加 藤 越 中守 秋 元 但 馬 守

幡守 永井 能 登守 松平 左衛門尉

青山

因

對 馬守 豫守

松平 伊

> 成瀬 隼人正

下 御 酌 之御 盃 モ 被 下置 候事

右於

御前

御

菓子

御

茶

被

下

相

濟御

吸物

御

酒等

被下

御

酌

被遊

式

部

大

輔

初 ~ 御 袴 地 演 反 ツ • 被 水野

大炊頭

增

山

廿同日 昨日之通 リ御休息 中 jil 修理大夫並黑田甲斐守被

奧向御小姓御小納戶文武世話並出 文武掛リ之者 精之者 御休息 被 召出 御手自被下物有之候

^

召出

被下物有之候

廿同 三日

御袴 地 御 手 綱

文學教授之者 右 同 斷

二付 御 袴 地

文學出精之者 文學世話出精 御袴地

織 紐 丙 2 甲

部

部

付 御 榜 地 御 手 綱

御

肩

衣

地

部

御

肩

衣

地

御

羽

武術世

話

重

立行

屆

=

右同斷

右同斷

11111111

槍劔 世 話 行 屆 = 付 御 榜

地

槍劔出 精 ---付

> 御 榜 地

御 屑衣地

第

等

御 33 織 紐

第

御 肩 衣 地

第 等 等

古相 勵 候 = 付追 K E 達致 3/ 候者 モ 有之候

右之通文武

之御

世

話

格

别

=

被

爲

在

思

召ヲ

以

夫

々

^

被

下物等モ

有之候

=

付

際

同

文武

御

右同

斷

右同

斷

七半 時 過御 休息 御 庭 へ泊 y 之與坊 主御用 部屋坊主土主之間坊主並六尺迄御內々被 召出

於御 前 被 下物 有之候

右

罷出

申

候

廿四 六 日 月

奥御稽古場ニ

テ過日

不快

其外

=

テ

斷之者槍劔

御覽有之相

濟

御

好之者十七人

御覽有之夫々

透見

=

テ御菓子被

下初テ

罷出

候者

ヘハ

御酒被下

候事

小御 十番 人方 Fi.

十

十同十同七五 H H 日月 朝六年 今曉七 遊 朝 夫 Ŧī. 3 時 半 時 y 御 御 此 時 供 船 揃 御 3 供 1) = 被 當 テ 揃 櫻御 爲 地 ニテ二條 講 召無程 阳 武 外 所 御 3 ~ 城 被 御 1) 為 同 御發駕伏見到淀川 所 御 乘 成 槍劔並銃隊 御出 馬 御 帆 召 攝州 切 = 調練等 兵庫 テ天保 港 御 山 通 御覽被 御 船 着 被為 4 船 七年 遊 御上陸湊川御臺場 成 相 時 所 濟夕 比 々之御 大 刻 坂 臺場 還御 御着 被 城 等所 御覽 遊 被遊 候

被

候

K

御

巡覽被遊夫

3

1)

御船

被為

召

御碇泊

=

相

成

候

# 但陸路御早召之節一同騎馬御供之事

朝六 神 時比 御着 兵 庫港 船 夫 3 リ御上陸同 御出 帆攝播海岸之御臺場等 所濱役所へ御立寄被遊同 御遠望友ヶ島手前 所 3 1) 御 早召 ョリ御派戻シ ニテタ七 半時 九年時泉州界 比 還御

被遊候

十同三日 八年時 中納 下段御入頻 所樣之御家 言樣 過紀伊中納言樣 老御用 色々被 思 人御 進物有之候 召ヲ以被爲 城 附御 御休息へ被為 側 向 召右之者へ 並 赤坂 入 モ御酒御肴被下 御舘 御對顏御酒御吸物御肴等被進種 = 被 為 入 候節 御酌 被 ニテ御猪口 召仕 一候者共 被下 々御咄被遊御 同 候 右 御 休息御 相 [11] ラ

一御家來一同へモ縮御反物三反又ハ二反ッ、被下候事

但 テ在坂之者 赤坂 勿論此御方 御館 = 被為 御 思召 側向並表御役人迄御樣子奉伺昔ヲ御忘不被爲 在候節御側向相勤 = テ被 召出 御館 二被為 候者王有之又八當時表向相勤居候者王紀州樣御供 在 候節之御咄等被遊 遊 候 御意之趣烙 二付 紀 州樣御 々難有 供之者 间 =

乍恐奉威心候

一今日八分テ緩々 御對顏被遊夜四時過紀州樣御退散被遊候

大坂 御 城 御發途天保山 3 y 御 召船翔鶴丸 被為 召御 出 帆順風ニテタ六時比紀州加 太浦

へ 御着船同港へ 御碇泊被遊候

十七日一今朝六時 比 同 港 御出帆紀 ノ海 御通 船畫九時比同國大島浦 御着 船 御上陸被遊錦 山山

無量 寺 ~ 御 立寄 御 召揚等有之八半 時 過翔鶴丸御 舟 被 為 入 # 程 御 出 帆 被 游 候 涉 風 =

相 成 同 或 浦 上 浦 御 風 待 御 旋 泊 被 遊 候

十八日 朝同 所 御 出 帆 紀 ノ海伊勢路 海上 御通 船 御碇泊無之順 風 ニテ遠州灘終夜 御通 船 相 模灘

十九日朝五時過浦賀港へ 御着船被遊候

十同九日 朝浦 賀奉行 御 船 罷 出 御目見. 相 濟 儿 時 比 御上陸 同 所 處 K 炮臺 御 巡 寛タ 刻 御 召 船

被

為 入 御碇泊被遊候

计同 日一今曉七 一時比同 所 御出 帆六年時 比品川沖 御着船御端舟 ~ 被為 召五半時比濱御庭 へ被爲

入 御出 迎之御 老若御 側 衆 御目見九時過御 同 所 出御 八時比田 安仮 御殿 ~ **益**御 機 嫌能

還御被遊候事

但 心此度之 御 在 京 中 1 御三家方御 初在京之諸大名御供之大名等 ^ 時 々御休 息 被 爲

御 對 顏 御目見等モ有之被爲 進物 被 下物等度 々有之候得共事多故略ス 且表立 一候事

1

其筋

召

三留可有之間右等之御廉者認不申候事

明日一今日西御九へ御引移被遊候

但 田 安 御 舘 3 y 直 = 御 引移 = 相 成 申 候

廿七月一九時 御座之間 出御

上杉彈正大碗

酒井左衛門尉

右鉛 々出 座御年寄衆披露昨日長州一 條二付 御懇之 上意有之相濟例之通 召出 シ有之候テ芙

酒井左衛門尉家來 松 平 權 + 郎

右 御目見 上意有之叉候 御座之間御下段 御着 座

溜 詰 松 平 下 總

守

格 本 松 平 式 美 部 大 守

同

右二頰二被 召出御人拂御用有之候相濟 入御

日月 御黑書院 但以後時々御役人向大名等御用召出有之候得共表向之儀故略ス 御上段 出御左之通 被 仰出 候

松平大膳大夫家來共兵器ヲ以 奉 劫

朝〇 不屆至極 ニ付速ニ征伐致シ 候間 何レ モ格別忠勤ヲ盡ス

ヤ ゥ

=

右之通 上意有之候

十三月一五半時 御座之間 出御御下段 御着座

右講釋申上 相 濟 入御

孟子

林

大

即

贝

但 御定日 ニテ 御 聽聞 被遊候ニ付以後略ス

野州賊徒一條ニ付御側向ョリ左之考田沼玄蕃頭殿野州古河城ニ旅宿致シ居候付尋問巡見等致

参り候様被 仰付候事

御 小 姓 加 藤 -大

夫

御小納戶 頭取 月 田 Ξ 郎 兵 衛

煎 本 B 權 兵

衛

肝

右往復共御 馬拜借被 仰付候事

**北同** 今日御休息 二テ日本外史御會讀被遊其節土岐山城守殿林式部少輔小林榮太郎其外御小姓御小

但山 城守 殿 ニッ

納戶御相手

飛出

候

先日若年寄格被 仰付御學問御 相 手被 仰付 候 = 付時 々 御前 ~ 被 出 候以

後本文同樣故 略 ス

四九

日月

四半時比

=1

y

御稽古場へ被寫

入布衣以上部屋住之者武術

上覽有之候事

但御好等平有之終日 御覽被遊候

H Ħ 九半時 四時 比ョリ奥御稽古場ニテ昨日之通リ布衣以上部屋住之者槍術 3 y 御稽古場へ被爲 入奥向御小姓御小納戶與詰並坊主御庭之者奧六尺劔術三本試合 御覽有之 御好等モ有之候事

御覽被遊候事

八同 五同

日 三八夜會 萱番頻 但六時ョリ五時迄 貞觀 政要

演

番類

劉向新序

九同

右之通夜會相始リ 時々 御聽聞被為 入候事

刊 八半時 過 ョリ於御稽古場詰合之布衣以上並兩御 番小十人御徒表坊主共有志之者劍術

之奥向 之者 相 手 = 罷出 七半 時過 相 濟 申 候

十同二日一 今日吹 合之御 徒御 上御 供之新 庭 被 御 為 番小十人吹上之者詰 成 清 水詰講武 所 槍 合 劔 小 方 炮手前 炮術方 别 御覽 手 組 御 被 先勤 仰 之兩 出 八時 御 過揃 不 同 候段 斷 御 徒 申 上 御 省区 15 瀧 衛詰

但右 能出 「候者へ 被下物有之候

ニテ

御覽有之相

濟ラ

還御

七 時 比 3 ŋ 於御 稽古場詰合之奧詰槍劔 三本 試 合 御覽有之候

十八日 十同十同七日日日 打方等 遊 四 九年 七 半 华 時 時 比 過 時 御覽相 比 3 3 y y 吹上 Ш 還御 里 濟 御 引 御 庭へ 續講武 馬 場 被爲 被為 所方大炮並大隊打方致シ 成廣芝御置臺 入 御 乘 馬 後 被爲 御 小 単ラ講武 姓 入御 御 小 持 糾 所 小筒 戶 三兵 甲 組 胄 相 大 非 河 炮方 馬 夫 3 御 1) 同 覽 所 淝 被 々御 遊 出 調 候 廻 練 1) 相 被 始

**计同** 六日 込之服 乘馬 同 九年 但甲 三四篇輪 廣芝 西 時 ·胃乘馬 着用 山 此 罷 下 3 乘 出 ŋ = 致 順 吹 平 上 罷出 伏 .E. 3/ = -並 相 1 候者 六本椴御茶 濟順 居揃 被為 通 御 候段申 K 掛 入甲 = 思召 引 御 目見 ·胃乘 上御 ニテ被下物有之候事 同 テ御休息 合 馬之者 御覽所 御 圖 目見被 ---被遊 テ廣芝へ 御 尋有之支度宜段申上 被為 同之着替宜段申 仰付 乘出 候七 成 直 3 時過 輸 ---乘 乘三 相 寸 Ŀ 篇 候樣 ケ 府 明 ケ 程 還 御 致 ケ 被 不 合 御 3 被遊 屬 扣 仰 所 付 小 = 姓 候 テ 御 此 同 罷 度者 小 越 甲 納有 人 胃 々見 -テ

二四〇

日一九時過ョリ吹上へ被為 被遊相濟ラ人々見込之服ニ着替又候輪乘致シ 成去月廿六日通り明ヶ番御小姓御小納戶一統之甲胄乘馬輪乘 御覽濟 御目見被 仰付御暇出退出之事 御覽

但都テ去月廿六日之通り

七十 日一今日吹上 上覽所へ被為 成三番頭始メ行軍 上覽有之候

但三番頭始メ 御番方迄乘馬御好等有之 相濟步兵銃隊調練之 御覽モ有之六時過 還御被

遊候

於山里御角場炮術奧詰並奧坊主御庭之者奧六尺迄 御晝後ョリ吹上へ被為 成瀧見御茶屋ニテ吹上之者銃隊調練 御覽角被 仰付二發ッ、相濟テ入 御覽等有之七半時過 還御 御覽

但右罷出候者へ夫々被下物有之候

# 昭 德 公 第 五

御小姓頭取野村丹後守筆記

德川史卷之二十四

慶應 元丑年

正月十一 日

今日九 時御 供揃 = 而 吹上元 馬場へ 被為 成御弓 場初御式御覽 被遊 候

但 皆中之者 一時服 被 下 候

同

士三

日

四

時

比

3

ツ山

里

御

馬

場

~ 被爲

入例

年之通御馬御召初御式有之一旦

還御御書後例御

乘馬御稽古

同廿日 毛 被遊候事

與向諸稽古左之日割之通 致シ 候樣 被 仰 付

候

御 次會讀 槍 循

廿五 日 劔 術

> 十日 右同

斷

四 儿

炮

術

劔

循

H 槍 循

땨

右之通相 極 IV

无

日

御

次講釋

濟

六月一八時比ョ リ御稽古場へ被為入詰合布衣以上御役人并兩御番新御番 小十人與向 相 .T. ニテ 劔枪

武

入左名前之者劔槍

御

合 御覽 被遊 七 時過 相 濟 テ 入 御

十同九日一 今日 九 相濟夕六時 時 3 ŋ 吹 前 Ŀ 御 庭 還御 被爲 被遊候 入 御鷹被遊 夫ョ ツ御 同所織殿へ被為

御覧ニ能出 候者

講武所諸

朝術方 十八八

別手組出役 二十四

吹上之者 匹

> 講武所語槍術方 武 拾 人

別手組出役槍術 貮

右 之通

廿二四月月 山里御角場 被寫 入御 15 姓 御 10 納戶 并 奧詰迄 炮 御覽有之別段

御

好

= テ

小

角貮發

ツ 8 彼

仰付 御覽 後八 华 時 過 還御

但 爬出 一候者 御下緒御扇子御繪等被下 候事

是迄於溜榮太郎御次講釋有之候處以來養賢图ニラ致シ

候樣被

仰付

候

但日割 五日十二 ·日廿五 日 胸 H

六三

日月

K 候

右之節 時 御聽聞 破 為

九年時 **袴地壹具下緒絹地** 濄 3 IJ 於 養質 御 閣小林榮太郎始學問與詰之面 繪 枚

一々改

テ講釋被

仰付

御聽聞被遊候

小

林

榮

太

郎

朔四

日月

學問掛奧詰

唐棧務地下緒宣掛

人

Fr.

## 右之通 御聽 聞 濟 -テ 被 K 候事

八 牛 11.5 比 3 1) Ш 里 随 場 被 爲 成 炮 術與 詰之者 并 伊澤立 輔迄八寸角十 發 打 被 141 1.1 御 I,L 被 遊

沙

御 好 = テ 1 角二發 ツ . 被 仰 什 相 濟於 御 前 左之通 被 下物 有之候

御 袴 地 信 具 下緒 掛 " 8 御 扇 子二 本 炮前 人

右 之 通

五四 目月 ---今日 左之大名 Ш 里 御 庭 拜 見 被 仰 小 御 茶 屋 = テ 御 酒 御 吸 物 御 果 子等被 下於梅之 御 茶屋 御 目

見 御 手 自 御 盃 被 T 御 酌等 被 遊 種 K 御 等 王 有之 相 源 還御 原本大名 々前欠

廿同 日 ----Fi. 時 御 供 揃 = テ 駒 場 野 ~ 被為 成 紀 州 樣 = 毛 被 寫 入 御 学 顏 御 前 九 = テ 御 所 -御 軍 加 御

彼 遊 七 時 過 還 御 被遊 候

但 御 1 軍 不 殘 御 召 連 被 遊 1113 御 乘 馬 御 M 織 = テ 被 寫 成 候 哥萨

十六日月 モ テ ブリ モ

毛

利

大

膳

灾

子

御

征

仪

F

シ

テ

令

E

江.

百

城

御

進

發

被

遊

候

此

度之

御

旅

行

御

軍

奖

---付

御

H

合

相 掛 就 1 道 中 筋 天 古古 戰 場 幷 名 所 舊 跡 御 尋 被 遊 候

但 御 泊 城 之事 尤 城 主 々 ~ 御 B 見等 被 仰 付 候 得 共 表向 之儀 -付 認 不 用 脉 ス

出間 大 津 宿 H リ京地 施 藥院 ~ 被為 成 御 衣 冠 被 寫 召 儿 時 3 IJ 御 參 內 77 朝 三六時 過 還 御 御 所

-1

IJ

直 -\_\_ 條 御 城 ~ 被爲 入 御 泊 城 被 游 候

世間 世閨 四五月 五 B 伏見 今日 御發 城 途淀 御 發 ]1] 城 筋 九 時 御 過 通 伏 見 船夕六時 御 役宅 此 大 被 為 坝 成 御 着 御 城 被 泊 遊 被 遊 候 候

六六 廿同 七 日月 日 於御 座之間 紀 伊 中納 言樣 ~ 御 對 顏 被遊候事

日月 於御 休息德川玄同 樣 橋樣 御 對 顏 被遊 候

松平肥後守 御目見被 仰付 御懇之 上意有之 御手自御三 所物 被 下 候事

十一二一今日六年 右以後度々 御對顏 時 御 供 揃 弁諸大名等 ニテ 講武 所 御目見御人拂 ~ 被 為成 同 所 御 稽古 用 談 且 = 龍出 被 下物等 候新 御 毛 香 有之候得共度 兩御 番 小十 人等槍 人々之御 循 事 故 御鷺 界

ス

有之夫 劔術野試 合御 IJ 御 不 1 3 方モ同 軍講 武 斷 所槍術修行人同 御鹽有之候夫ョ 斷稽古御覽有之九 リ三兵隊調練有之候且三兵隊不殘罷出二列打近 時比調練 御覽所 被爲 人講武所方

御覽 被遊 相濟八半時 比 還御 被遊 候

但 委 シ ク 儀 1 其筋 三認可有之間 大畧

四月 六年 時 3 ッ講 武 所 被為 入

京番 御 持 組 1 - | -人組 御鐵 炮組

二番

地

役

千人隊

M 雷 番 御 講 武 所 先 手 大 小銃

右順 々運動 打方調練等 御寬被遊相 濟九年 時 還御

但 前 同 斷 界 ス

同 FI 同 -1-六日 兩 H =

被

仰

14

御覽被遊候

八牛 時 比 3 y 御天守臺下御馬場へ 被為人大御番頭布衣以上之面々幷中奧御小姓同御番乘馬俄

-

但右罷出候者へ御菓子被下候事

十七日一九時御供揃ニテ講武所へ被為 成

第 三兵疊列并行 軍 第二 騎兵御 持小筒組大炮組連合之業

右調練 御覽有之相濟夜六半時比 還御被遊候

第三

步兵四大隊運動各大隊運動

第七

三兵連合二列

打方

但委シク者認不申候

十八日一此度御天守臺下之新規御 番頭大目付 御目付 兩御 番 出 一來之御 頭 御 番方迄乘 馬 場へ 馬被 被爲 仰 入御 付 其節 腕向 紀州樣玄同 頰乘 馬 被 樣 仰付 御 所 夫 -3 御 リ詰合之大御 馬 見所 ---彼

為入夫々乘馬 御覽被遊候

右 御役 々 乘馬 跡 ニテ 紀州 樣尾州 樣御初 御老若 ^ 乘馬 被 仰 出 紀州樣 御 始 御 鞍ツ、 被 為召

夫ョ ツ俄 = 右手 馬 = テ 御 小姓御 小 納戶 ~ 乘馬 被 仰 付 候

但

御覽濟御

場

所

-

テ

右

乘馬

=

龍出

候

布

衣以

上御役人

御

下緒壹掛

ツ

•

被

F

候

還御 後 御座之間 被爲入前文乘 馬 二罷出 候 御 番 方者 於 御前 被 下物 有之候

右御馬 場 御出 了來後者 御同所へ 七疋立 御厩御取建二 相成 表御乘 馬之外朝夕 一被為 入時 々 御 乘馬 被遊

候尤御 馬 乘二人御 口之者四五人ツ 、當番 代リ合晝夜詰 居 御 召 御 馬 御 次共日々代 IJ 合出 候事

但 爲入御稽古之節 一表向 御 乘 馬 被 ハ 奥向掛之者三四人罷出候事 仰出 御稽古之節 >> 是迄之通 御 馬 出 候 二付御馬 預 ツ不 殘能 出 申 候朝 夕俄 -彼

**廿六** 五日一 此度槍劔稽古場出來二相成候二付左之通稽古日相立能出候樣被 仰付候

但暑氣之時分、八半時 3 リ七年 時迄

六 劔術 三八 同 二七 槍術 四九

稽古人多節 八殘順 相立江 戸表之通詰代リ合稽古致シ候様 被 仰付 候

攝津 老若初與向與詰 域 天下茶屋 3 表布衣以 " 和 中散壹万袋獻上三 上御役人等へ被下候右者聊之御藥 相成候處暑氣之時分故暑氣排 ニハ候得共御供之者御 -相 用 張樣厚 イタ ワ 思 リ被遊候 召 ニニテ御

思召 一同難有狩り候事

但與向者坊主迄被下候事

長防 御 御所置 取寄 追 相 成今日着致 々御永引ニ相成 シ 候尤於坂 候 = 付 テ者 地御書籍稽古道具等追々御用 思召ヲ以先 日 江 耳 表 3 ツ御 -相成 次槍劔道具類御 候得共十分二無之右之通 書籍類 大坂

御 軍 艦 相 廻り 候 御序 = 御 取寄也 被遊 候事

-

朔七

日月

今日

3

y

日

々御座之間於溜

々御側向

學問稽

古相始リ候事

九時 3 リ八 時過

日本 外史

會 讀

十八 、史畧

同

右之通稽古致シ 候樣 被 仰付 與儒者小林榮太郎罷出與向 ニテ達者ニ學問出來之者へ教授被

仰付候

Fi.

九

時

3

1)

七

時

泛

但御用透ニハ度々被為入 御聽聞被遊候事

二七 月一九時過 ョリ講武所へ被為入修行人弁 世話心得教授方迄三本試合 御覽被遊八年時比 リ講

武

所大炮弁 小銃大隊各隊二列打方調練 御覽被遊相濟夕七牛 時 過 還御 被遊

但 思 召 = テ 御葛水菓子之類 同 ~ 被 1 候事

六同 H — 八半時 北 3 1) 御 稽 古 場 被爲 成 兩 御 香 新 御 香 大 御 否 小十人講 武 所方剱 術方別手 和當香 il:

合

之面 K 劔 術試 合被 仰付 御 追 一被遊 候

但 右 一劔術 --罷出 一候者 ~ 御 1 ケ緒等被下 御 好ニテ 別段罷出候者へ、別二被下物有之候布 衣

以 上詰合之御役人へ 拜見被 仰 付候

七同 日 御 晝後 3 ŋ 御 天守臺 1 御 馬 場 ^ 被為 入御 側 间 ^ 野試 合打割 劔 循 被 仰付 御 覽後 兩 御 不 新

御

悉大 御 番 小 + 人講武 所 同 斷 劔 循 御覽 被 遊 候

但 剱 倘 = 龍出 候者 御 下ヶ緒等被 下 御 好 ニテ 別段罷出 候者へい別 二被下物有之候

右之節布衣以 上詰合之御役人へ 拜見被 仰付 候

八同

FI -

朝六年時

3

ッ講武

所へ

被為

入左之通

御覽

一被遊

候事

第 騎兵二小 隊 御 持 小 筒 組二大隊 大 炮 四 座 步 兵六大隊 半行軍

第二 騎兵二 小 隊 御 持 小 筒組 一大隊大 炮四 座各筒之業

第二 步兵六大隊牛各箇 中 隊之業

第四 騎 兵御 持 小筒組二大隊大炮四 座連合之業

步兵大隊各箇之業

物軍合一之業

右之外御好等モ 有之九時 還御

九七 日月 與向之者 同 槍劔 御覽 = 付六年時相揃 五半時 3 リ御稽古場へ 被為入御小姓御小納戶組合槍

劔試合 御覽被遊 四時過 相濟 入御

但試 合ニ罷出 候 同一 御手自御下ヶ緒等被下候事

十一日 御用部屋へ時 付以 後 略ス 々被為 成御役人之評議等被遊 御聽候御用開之節 八折 K 御用

部

屋

被爲

入候

八時過 3 y 御天守臺下 御 馬 場 ^ 被爲 成講武所之者百人罷出打割野試合劔術 御覽被遊候

大 小御下緒壹掛 ツ

講武所之者

百

堀 登 代太

郎

大小 御下緒 筋御 扇子

兒

干

益

之

助

右者 野試合之節彼是世 一話致 3/ 候 \_\_ 付 被下 候

十同三日一

八時過

3

リ御天守臺下御馬場

へ被為入兩

御番新御番小十人打割野試合

剱術 御覽被遊相濟於 御前 二被 下物左之通

御好 -罷出 候者 27 別段 被 下物有之候

御下緒御羽織紐御扇子之類

右罷出候

御番方

十五月月 晝後 3 リ御天守臺下御馬場へ 被為入於廣場吹上之者銃隊調練 御覽被遊右相濟於御馬場與向

打毬并兩御番新御番小十人へ打毬被 仰付相 濟テ又候與向馬上 一級術 御覽被遊候

但御番方之者 へい 前文同 樣 被 下物有之候

十六日一五半時ョリ御稽古場 被為 入與詩槍劔方不殘御焉古場へ能出改ラ右試合

御覽被造槍循十一

組劔術 十四組 相濟 九時前 入御

御袴地代御金被 下

> 槍劍奥詰之者 同

八年時過ョリ御角場へ被為入炮術奧詰九人幷伊澤立輔迄角打十發 ツ 0 被 仰付打前 御覽有之相

濟 還御 被下物 前 同 斷

御 務地 代御金被下

炮術與詰之者

右與詰一同へ被下物者追 々在坂モ永引失墜モ可有之哉ト厚 思召ニテ右之通り改テ 御院被遊

被下候

十八日一九時前御 供揃ニテ講武所へ被為入左之通り 御覽有之候

壹番 皆白 御紋付御旗 御 旗

> 乘構戰隊運動車 隊繰引

四番 在橫列戰隊運動 御徒 奇偶繰引 走

不番 三番 大御番 御長柄 無二掛 小隊運動

六番 小十八 御持 小隊運動 百

九番 御鐵 炮方 同

七番

御持

小隊運動

二四九

三五〇

有之七 座 右 御 相 持小筒組 濟 時 相 御 好 濟 步兵四大隊二列打方有之相濟六時前 三三千人隊弁大御番御持御先手御鐵炮方講武所方大小炮各筒之業相濟三二列打方 大 砲方御持小筒組歩兵四大隊銃隊相濟又々同斷小隊各筒之業有之候夫ョリ大砲二 還御

合 口下緒

御徒走候者へ 壹番 3 ツ五 番迄

羽 織

紐

同

六番ョリ十五番迄

但折返シ六度有之候

十九月月一

八半時

3

ツ御

馬場へ被為

入御同所於廣場當番之兩御番新御番小十人講武所方打割野試合劔術

御覽有之於 御前 被下物有之候

昨日講武所ニテ統隊調練ニ罷出候左之者へ 但 被下物是迄之通故略

師 範 役

飯

庄 授

介得並方

話 心

同世 同數

行

修

1)

右之通

御

銀七拾五枚

大

八小下緒

合口下緒

姬路皮大小鞘皮

十七 一日一八年時前 3

リ御馬場 被為入當番兩御番 新 御番小十人講武所槍術方野試合五頻 御覽有之奧

# 向之者平右相手二出申候

但 兩 御 番 始 講 武 所之者 御 下 緒 御 扇 子等 被 下候事

右被下相濟六時ョリ 還御

#同

四日 八 時 比ヨリ御 天守臺下御馬 場 ~ 被爲 入講武所之者打割野試 合剱術 御覽六頰有之候

御

好

等モ有之候

但被下物大小下緒等於 御前二被下候

五日 御 座 所 北 御 庭 ニテ 奥 间 **行奥詰** 打込打 割 野 試 御覽被遊 夫ョ リ御天守臺下 御 馬場 被 為

候右試合御同所ニラ 御覽被遊候事

廿同

廿一一 八半時比 下 打毬 ~ 被 爲 ヨリ 被 人 與向 御 仰 付 馬 馬 場 右 上打割 ^ 被爲 御覽 劔 濟 入例之通 循 -1 华 御 時 リ御馬 門 涸 夫 還御 3 y 御 又候 被遊 稽古有之相 御 候 馬 35 場 濟 ^ 被 テ 御 爲 次打 人 前 毬 合 之大御 王 有之夫 香 當 3 ツ御 将 加 潘之者 天守臺

但打毬二罷出候者へ被下物有之候

廿七 九 百月 今日 御 九年時 陣 羽織 被為 比 3 リ講武 召候 ラ行軍 所 ~ 被為 = 被爲 成 紀州樣 入右 ~ 御 覽被遊 御對 顏 被為 行軍濟業 召 候御 前等 陣羽織 F 御 被進 門 行之相 相 濟紀 沙车 州 樣 時 = 1 前 右

還御被遊候

三八 日月 今日 爲 入一 番頻之 同手 馬 御 小 = テ 姓 乘 御 馬 小 納 被 戶 仰 同 付 之手 相 源 馬 御 好 御 覽 = **ラ夫々手馬乘替叉候乘馬** 被 寫 遊旨 被 仰 出 儿 胩 被 過 3 仰付 ツ御 七時比相濟 MS 見所 被

#### 御 被遊 候

五同 八 御覽 時 比 被遊夕六 ョリ御 馬 時 場 前 ~ 被爲 還 御 人 被遊 御書院番 候 但被下物 新 御番 例之通故略 大 御 番 小 + 人并詰合講武所槍 劔 方打割

七同 H 今日 御 天守臺下 御 馬 場 橋樣 御! 拜借 御 打打 毬 被遊 紀 州 樣、 玄同 溜 計 御老若弁 諸役 御 城 代

右 為 御 鹽御 1 3 所 被 為 入六時 還御 被遊 候事

但 橋樣紀州樣 玄同 樣 ^ 御菓子等被進溜 語初 同 ~ 毛 被 1 物有之候

之右 御覽 被遊 講 逝 所之者 ~ 奥向 之者 相手 = 罷 出 申 候

九同

H

儿

半

時

此ョ

リ右御

馬

場へ

被寫

入

兩御

香新

御

番

大

御

番

小

十人槍術

一時

武

所方罷出

打

割

理

但 被 F 物 1 都 テ 是迄之通 故 略 ス

十同十同 П 今日 建 或 寺 御 宫 ~ 御參詣 被遊 同 所之寶 物等 御 随 被 遊 174 半時 比 還 御 被

三日 例 之通 御 馬 场 ^ 被 為 人 御乘 ME, 濟 御 小 姓 御 相 手 = テ 御 打 毬 被 遊 候

但 時 K 御 馬 場 ~ 被 為 人 御 派 馬 濟學 御 打 毬 等 被遊 候 得 共 以 後 略 ス

十同四日

郎

---

テ

出

勤

之程

毛

難

計

旨

御

110

納

戶

頭

取

3

y

人

御

聽

候

處殊之外御案

凰 儒者 被遊 包 小 度 林榮 御 太 内 々 御 儀 3.1 大 病 FE 有 之 候然 w 處追 K 及大 病 候 段 御 聽 = 候 處御 愁傷 被遊

厚 被 思 召 無急 度 思 召 7 以 御 金 被 1 候

一一同 五日 八 時過 3 紀伊 IJ 御 殿御 天守 臺下 家來 御 四 HE + 場 八人 被為 紀州 玄同 樣御 樣 玄同 家 來 樣 = 四 モ 十二人 御 馬 見 所 被 爲 御 同 座 =

テ

右 御 兩家樣御家老初 ~打毬 彼 仰付右 御覽被遊候事

但 右打 毬へ罷出候者 被下物有之候

十六日一五年時比ヨリ御稽古場 へ被為人 去月九日十七日 御覽殘リ之與向幷與詰之者槍劔 術試合

御覽有之四 時 相濟 入御

但 被 下物 九 日 十九 H 兩 日之通故略 ス

十九日一八時比ョ ツ御 馬 場 ~ 被為 入打割野試合 御覽有之六時前 還御被遊候

但 被 下物例之通故略ス

小同 日一八時過ョリ御 馬場へ被為入松平越中守初若年寄衆御側衆布衣以上御役人打毬有之與向打毬

三類有之七 時 相濟 還御

但 越中守初 御水菓子之類 被下候

御老若衆御側衆之泊リへ折々 御休息 被為 召御餘多之御膳御酒等順 々二被下等有之

候事

世一日一 九時ョリ御馬場へ被為入詰合溜詰初万石以上并布衣以上御役人打毬

御覽被遊

但 御水菓子之類被下候事

廿五日一八時前ョ 大御 番 H. ツ御馬場 計 合 兩御 ~ 被寫 香講 武 入イ 所劔 7 1% 術方等野試合打割剱 御覽 無之兩御 番 御 小 十人講武 御覽被遊候 所剱 槍方別手組幷此度上坂之

但

被下物等例之通有之候

**廿**六日 一 九時過ョリ講武所へ被為入左之通 リ 御覽被遊候

第一 三兵行軍 第二 騎兵大炮小筒組各筒之業

第三 步兵中隊各筒之業 第四 騎兵大炮 小筒組連合之業

二列打

第五 步兵大隊各筒之業 第六 三兵合併

右順 々二 御覽 被 遊六時前 還御被遊候事

廿同八日一 八時比ョリ御角場へ被為入陸軍奉行騎兵頭步兵頭大炮組之頭御持小筒組頭大炮組之頭幷講 角打被 仰付 御覽有之皆中之八人へ小 武

角貳發 ツ 御 好 = テ 被 仰付 七半時 此 還御被遊候

所奉行同炮循師

範役同

頭取御役々都合武拾七人

但右之者 御水菓子之類 被下候

月月 五半時過御稽古場へ被為 付右御覽有之幷御好之者貳拾人へ與向之者相手二能出又候 入兩御番大御番新御番小十人右之頭々見込之者劔術三本試合 御覽被遊候相 濟於 御前 被 = 被 仰

下物有之候

但 御大小下緒弁 御 好 二龍出 候者 ^ 別段御扇子等被下候事

御晝後 御使番御 八時過 小姓組 3 y 與 御馬場 頭 新 御 番組 被爲 頭 へモ 人兩御 打毬 香新 被 御香 仰付 小十人當番詰合之者 御覽濟於 御前 = ~ 打毬 右御番方 被 仰付 被下物等有之候 相濟兩 御 香 頭

夕六時 還御 被遊候事

五九 1月一九年 時比ョ ツ御角場 ~ 被為人步兵頭戶田肥後守壹人引續步兵方 御目見以上役々二十八人并

御 持 小筒 組 同 斷 役 々拾六人都 合 四 拾 四 人 角打 御覽 有之皆中之者肥後守幷役 々內十人小角

御好有之七時過相濟 還御被遊候

右罷出候者へ御大小御下緒御扇子等被下候事

七同 H 昨夜俄二 御番 方 へ詩作 被 仰付 候處 兩人詩作差出 候 = 付 右 NA 人 御 綸 御 扇 子 被 K 候

且 當 番之兩御 番 新 御 番 小 十人等打割 野試合劔術 御覽被遊 候 八時

比

3

y

御

M5

場

~

被

為

入

諸御

番

方

別手

組講

武

所槍劔方是迄痛

所等

ニテ

不

龍出

茶

华

兩

御

不

組ツ

但被下物是迄之通故略ス

八同 H\_ 御 小姓組御書院番新御番御徒へ詩作被 仰付候處右之內九人詩 歌入 御覽 候處 御 紒 御 13

被下候事

但被下物ハ御小納戶頭取ョリ御目付へ相渡候事

十九 日月 九時 打被 3 リ御庭 仰付 御 角場 御覽有之皆中之者十人有之右 被為 入步兵方 御目見以 一个小角 上役々幷御 御好被 持小筒組 遊相 濟 テ . 斷 時 役 々都合三十六人角 選御

但被下物等都テ去ル五日之通故略ス

十二日一 八時前 入御 御 稽古場へ被 為 入詰合之御番方劔術 本試合都 合百十七人 御覽 七時過相 湾テ

但御羽織紐等被下候事

十五日一今日六年時過大阪 御發城 御上洛被遊候事

但 備 前島ヨリ御 船 二被為 召淀川御通船被遊伏見驛豐後橋 3 ツ御上陸 被遊四年 時 比同 所

御役宅へ 着御被遊候

十六日一 今朝五半時伏見御 役宅 御發 途夫ョ リ御歩行 又 御乘馬 ニテ九年 時頃 一條御城 着 御

被

遊候

但御在京中 御參內度々被遊候得共外二留可有之事故略ス

11同 六年 時御 供揃 ニテ二條 御城 御發途被遊伏見宿ョリ淀川 筋御通 船 夜五 時 比備 前 島 3 ŋ 御

E

陸大坂 御着城被遊候

三十 日月 朝四 目 御 华 膳 時 過 E 大 IV 無程 坂 同 御 所 發 城 御 = 發途夜五 相 成 御 側 時 向 之者 比夜中御旅行 同御 供 尤御小休等王有之翌曉六時 二被召連候夕六時比牧方宿 比伏見奉行御 〜御着御 二度

役宅 御對 顏 御目見等有之御 着御 被 遊 候 處 御同 用多之御 所 ~ 樣子 橋樣玄同樣松 御 供之者 同心理 平肥後守 仕 松平 居 候處 越 中守等御 九半 時 比俄 出 迎 = 御 着 E 御 洛 首

可

被

=

遊旨 被 仰 出 八半 時 比 伏見御 發途夜六年 時過 條 御 城 ~ 着御 被 遊 候

但 此 度俄 = 御 東下 被 仰 出 候處前 文之通 御上洛被遊 候委シ ク ハ其筋 三留扣 可有之候

間略ス

御在京中色々御 廉 々之御 儀 被 為在 候得共其筋 ニ留置 可有之且 3/ カト 致 シ 候事 共難 計旁略 ス且 御

参内モ被為在候得共是又略ス

但此 定度之 御上洛者 不容易 廉 = 被為 在晝夜 御心勢被為 在候御樣子奉伺候ラ甚心痛乍恐

御心中之程何共申上樣無 御座候併無御滯御上 坂二相成奉恐悦候

三十一月一今日二條 船 へ被為 御發城 召旋川筋御通船夜六半時 四 時比伏見御役宅 比大坂備 着御御 前島 同 所 四 御着 半 時 船 前 直 御發途豐後 御上 一陸大坂 橋御 御 上 城 IJ ~ ∏i. 場 3 y 11.5 御 削

着御被遊候

十同五日一 今日五半時比ョリ追手御門外境壁へ被為入藝州表出張之御先列軍行 御覽被遊且左之者 御

目見

步兵奉行 河野伊豫守 步兵頭 戶田肥後守 城 織部 德山鋼太郎 步兵二大隊

騎兵頭 山角磯之助 騎兵一小隊

右今日出立

陸軍奉行 竹中丹後守 御持小筒組頭 大平鑛次郎 小筒組三小隊

大炮八門附屬役々

右明十六日出立

右行軍 御覽布衣以上之役々下馬致シ 御目見其節 上意有之伊賀守殿ヨリ出雲守殿へ 御 達 シ 御

同人ョリ役々へ被為達相濟行軍相立元御道通リ 還御被遊候

11-1-日月 四時比ョリ追手御門外境壁へ被為成御床机ニテ藝州表出張之井伊掃部頭人數行軍 御目見 掃部 頭 = ハ下馬 上意有之相濟退去九時還御被遊 致シ夫ョ リ御覧所へ 罷出 候 御目見 上意有之退去并伊兵部少輔 二 御覽被遊 [[i]] 斷

四時過ョリ追手御門外へ被為成藝州表出張榊原式部大輔幷人數 同 下馬 御覽 所へ同 人儀罷出 御目見 上意有之御年寄衆御取 合相濟御 御覽中軍ニテ式部大輔初 同乘立相濟 元御

道通リ九時比 還御被遊候

但并伊掃部頭 御目見上同樣之事

世七日一五時ョリ講武所へ被爲成調練 御覽被遊候左之通

講武所一大隊大炮一座連合之業 一三兵千人組行軍

ナポレヲンカノン手續

一騎兵一小隊大炮三座御持小筒組九小隊連合之業

右相湾少々御猶豫有之候テ

一千人組一大隊步兵四大隊半各箇之業

右相濟 御好

一講武所一大隊運動幷撒兵

一同大炮一座運動

右各個之業前

一千人組步兵組一中隊各箇之業

一騎兵組一小隊大炮三座御持小筒組一中隊各箇之業

一陸軍講武所合併二列打

右 御覽濟七時過 還御

睡十 日月 今日俄 -當番之御番方 へ詩歌 被 仰付 候處六人出 來入 御覽 候右 三付御 論御 后子等御 小 納戶

M! 収 7 以 被 下 侯事

四同朔十 日月 御番 今日 四 方 時 今日 比 3 ŋ 毛 講 詩 流 歌 所 被 ~ 仰付 被 寫 成 候 處 銃 隊 四 調 1 出 練 來 入 御 寬被 御 遊 Entr 候 九 胩 處 阼 相 濟 H 之通 御 度目 被 1 御 499 有之候 膳 後劔 T 御 豐

被 寫 入講 武 所 修 行 人 7 IJ **教授方迄劔術試合** 御覽 被 遊 相 冷东 夕刻 還御 被 遊 候

B 四 時 又 h 3 、御霓所 リ講 武 所 被為 へ被爲 成 槍術 入劔術試 御覽被遊 合 御覽有之引續槍術方試 御好 モ 有之相濟テタ七年 合 御門有之御牛 胩 過 還御 被 ニテ少々御 遊 候

八同

B

十同日 八半 時 但 右 此 龍 3 IJ 出 候 御 者 稽 古場 ^ 御 2 下緒御繪等被 被 為 入 御 小 姓 下 候事 御 小 納戶與詰之者改ラ三本試 合被

仰

小

御

被

遊

候

御

**狗** 

所

十三日 五年時 比 3 ŋ 講 武 所 被 寫 入同 所御 玄關上 へ紀州 樣 御出迎有之夫ョリ御覧所へ被為入

對顏 被遊 候 夫 3 1)

旗 調 練 建 御 長 掚 調 練

合 度 御 徒駈 走

建

建

御徒 駈 走 建 大

御

番

野

試

合

度

新

御

番

野試合二度

御

書院

番

野

試

御

右 相 濟 御二度目 後 御 好

御徒駈走

建 小十人 御先手二組

别 手 組 御鐵炮方 地 役 小隊

右組々小 隊之業 御覧相濟テ

地 役 大 隊

大

炮

座

右連合之業 御好

小十人 御先手 別手組 御鐵炮方 地 役 大隊 大 炮

北二月 右合兵方陣二列打方 御覽被遊相濟テ七時比 還御被遊候

四時比ヨリ學問

所

被

為入御小姓御小納戶幷與儒者鲊

太郎迄講

釋被

仰付

御聽聞被遊

候

座

但 右講釋致シ 候者 御下緒御扇子被下候鲊太郎 へ、御務地 被下候

#同 日 朝五半時ョリ御稽古場へ被為入改テ奥向之者へ槍術三本試合被 仰付御覽被遊候事

但御下緒御扇子等被下候事

但 右罷出候奥詰之者へ御務地一反ツ、被下候事

昨日之通り御稽古場へ被為入槍劔與詰之者へ五本試合被

仰付

御覽

相

濟

入

御

五年時比ョリ御角場へ被為入二番類御小姓御小納戶一

同一

角打被

仰付右

御覽被遊候事

**北同** 三日

世同日

11同四日 五年時: 遊皆中之者 但改テ 比ョ IJ 御角場 御覽候 へ又候御 三付御羽織紐等被下候事 被爲入一 好 = テ小角被 番頻 御 仰付於 小姓御 小納戶一同幷奧詰之者迄 御前昨日之通り被下物有之候事 角打被 仰付 御覽被

慶 應 寅 年

五正 朔正 日月 御 人 出 御 年 頭 之 御 那 被 寫 要 候 事

11 11 左之御 役 人 於 御 座 所 御 酒 御 看等 思 召 7 以 被 F 候

大目付 神保 、佐渡守 室 賀伊豫守 勘定奉行 115 井上 備 後

町奉行 松 平大隅守 御目付 小笠 原攝 津宇 松平鎌藏

御 目付 牧 野若 狹守 新見 相 摸守

右之通 D). 後要路之 御 役 人 追 K 御 瓜 所 ~ 被 為 召前文之通 被 下等有之候 得 共以 後 必 ス

九同 11 八 書 時過 出 八 御 時 3 侧 過 リ陸軍 向 3 之者 リ大廣 奉行 相 手 間 兩 -----出 御 被 番 劔 寫 術試 頭 成 步 御 兵頭 合 同 所 御 御覽被 御 作事 板 椽 奉 遊 ---ラ 行 相 當番 御鐵 流テ 之兩御 炮 頭 入 御 御 徒 番 新御 頭 **被下候事 被下候事** 等 番大 去ル Ŧī. 御番 日 之通 小十 人代 y 御前 御 座 IV 御 所 水 東子 被 能

寫 召 御 酒御肴等 被 1 御 酌 = テ 御 盃 猪 口 被 1 候 非 十同

H

四 時 中之者八人有之右 前 3 IJ 御 角 場 ~ 被 ^ 小 寫 角 人 陸 御 好 軍 有之 方 相 御 目 濟 見以 九 時 1: 過 役 還 々 御 都 被 合三 遊 十八 候 人角打 被 仰 小 通

リ

相

角 御 好 有 之相 濟 九 胩 過 還御 被 遊 候

但 御 大 小 下緒御 扇 子等 被 F 候尤 御 好 -能出 候 者 ~ ハ 別段 被 下 物 有 候

十一日 今日 八 時 過 Fi 時 3 御 1) 供揃 御 太 テ 大廣 建 或 間 寺 ^ 被爲 御 157 人去 IV 御參詣 ال H 之通御 被 遊 九 香 時 方能 前 出 還 與向之者相 御 被 遊 候 手 -テ 劔 何 御

li idi

被

遊候

但 惣テル日之通故略ス

世四日一朝正時ョリ御角場へ被為人 御覽所 御着 区

御目見以上

講武 所 炮循

敎

授

心

得

方

世

話

行

修

水六 拾 人

右八寸角貮發ツ、 御覽有之一下通 リ相濟皆中之者御好有之候

但 被 下物去ル十六日之通故略ス

御角場へ被為入吹上之者へ角打被

仰付無急度

御透見被遊候事

世六月一五年時比ヨリ

但右罷出

候者へ御扇子料被下候御

好二能出候者

へ、別段羽織紐被下

候事

世八日一五時比ヨリ御天守臺下 御角場 ~ 被為入九 時前 机 沙弦 還御

御目見以上

講武 所炮術方

敎

授

話 心

得

方

世

行

修

〆六拾 八人

右 能出 角打被 即付 御覽被遊 候惣テ法 w -11-四 H 之通

北同 九 一 五牛時過ョリ御天守臺下御馬場へ被為成例之通 IJ 御乘馬有之一旦 還御 八時比ョ リ叉候御

馬 場 被 爲 入 御 供之大名七人罷 出 何 v モ 手 馬 = テ 乘 馬 被 仰 小 御 党 被 遊 夫 3 1) 御 老若衆 馬 御

御 侧衆 七 御 馬 = テ 乘 馬 被 仰 付 又 候 右 大 名 王 御 馬 -テ 义 候 来 馬 被 彻 11 候 右 手

7

側 间 之者 乘 馬 被 仰 村 候 七 华 時 過 相 麼 還御 被 遊

馬 = 罷 出 大名

內 守 內 藤 備 後 守 牧 野 豐 削 守

酒

非

link

內 藤 若 狹 守 稻 垣 信 濃 守 內 藤 志 摩 被 1

御 族 御 菓子 被 1 色 々 御 門等 被 遊 無 程 引 申 候

御 目見以上之 講武所炮 術方

晦正

日月

今日

Fi.

時

過

3

IJ

御

天守

臺下

御

角場

被

為

入

還御

後御

侧

衆坪

內

伊

豆

守

案

内

-

テ

右

酒

井

河

內守

初

御

灰

所

寫

召

御

之間

御

人

姐

~ 罷出

教

授

方

話 心 得

世

介

同

修

行

or 无 + 人

右 角 打 御覽 被 遊 都 テ 去 W 八 E 之通 故 鹏 ス

四二

日月 五半 九年 時 時 比 比 3 3 1) ŋ 御 角場 御 同 所 被 ~ 被 為 爲 入 入 御 御 小 好 姓 御 = テ 小 小 納 角 戶 打 同 御覧 ~ 改 被 ラ 遊 角 打 相 濟 被 夫 仰 3 リ奥語之者 1.1 儿 時 比 御 御 預 IEN'S リ筒 相 义候 \_\_ ラ

角打被 仰付是又御好等有之相濟方 還御

但 中 y 甲 乙二 寄り御懐中物御 下緒御多葉古入御扇子等被下候事

九時比ヨリ講武所へ被為人

九同

H

第一 講武所大隊大炮一座連合之業

第二 御持小筒組大炮組千人組行軍

第三 御持小筒組手前

第四 御持小筒組大炮組千人組各簡之業

第五 步兵大隊各箇之業

御好 講武所大炮小銃業前

右御覧相濟ラ少々御猶豫又候

御持小筒組大炮組千人組連合之業

同

第六 惣軍方二列打方

右相濟ラ七半時比 還御被遊候

十回日 八年時比ョリ御天守臺下御馬場へ被爲成御目付 y 右手馬 御 小 姓御 小 納戶 乘馬被 仰付候伊賀守殿御初若年寄衆幷御側衆 御使番之手馬 御覽同 役 (乘 馬 E 被 御 仰付 馬 =

テ乗

夫ョ

馬被 御臺積御菓子 仰 付 御目付 御 使番 王 同樣御 馬 = テ乗馬被 仰付相濟 意 ラ七年 臺 時過 還御 被遊候

十二日一御天守臺下御角場へ

御目見以上 講武所炮手方先日痛所等 ニテ不罷出者

役

鞁

炮

方

K

大

手

#### R 四 + 八 人

右角打被 仰付 御覽被遊候

但 御覽被下物等惣ラ去月晦 日之通故略 ス

試合 同日八時過ョリ御稽古場へ被為入詰合之布衣以上幷兩御番新 御覽被遊候一ト通り相濟達者之筋十二人御好 ニテ是又與向之者相手 御 香 小 十人與向 ーラ剱術 相手 ニテ 劔術

-

御覽

被遊候

劔術 御覽 = 罷出 候布衣以上

藤澤讃 一般守

御先手

御使番

竹尾戶一郎

別手組取締人

多 賀 外

記

次郎 荒 川鎮太郎

御徒頭

三上半兵衛

右一人ツ、

御前へ被

召出御手自御下緒被下候布衣以下之者へ八被下物御 小納戶頭 取コリ於

御前 思召 ラ以被 下 候旨相傳相濟 六時 前 入 御

十四日一今日 五 時 御 供揃 = テ大 和川 へ被為成 尤御往復共 御 乘馬 ニテ御座候 御覧所へ

被為入

二十四斤 V ヲン 榴彈 榴彈 同 **五**發 二十四斤 几 實彈 拾發 同

山 炮 榴彈 拾發

ナ

术

合彈數 四 + 五 發

右 御覽濟御步行 ニニテ御 に膳所へ 被為入又候九年時比ョ リ最前大和原 御覽所へ被為 入

十五個 二十八斤 着發彈 六發 拾發

十八斤

烙彈

拾發

一二十四斤 榴彈

五.發

合彈數 三十一發

乘馬 右 相濟 ニテ御道書之通 御步行ニテ大和橋 リ七年時過 際ョ ŋ 還御 御乘馬 被遊 候 ニテ住吉明神 社 內 御通拔無急度御拜被遊又候

但委細 ハ其筋ニ認可有之間略 ス

八半時過 本 御座之間 多 將 出 監 御 御 下段へ 大學 御着 前 座 田 乙

橫 山 左 內

富

永

孫

郎

町

野

俤

郎

Fi.

郎

御

本

多

將

配加

兵要錄練兵夫兵士之為職也

右一人ツ、 能出講釋 御聽聞被遊 候

一今日當番之御番方詩作仕候者へ被下候御題名前等左之通

題畵富岳

楠 春 延 尉 曉

右三題七人へ被下候事

用一五半時比ヨリ例御角場へ被 為入

十二

御目見以上先日不快ニテ不罷出者

陸軍役 K 還御被下物等ハ此前之通り故略ス 大炮役々 別手

組

11二日月 右角打被 御座之間 出御御下段 御着座

仰付

御覽相

濟

市 安 吉 內 長 青 田 部 田 田 木 ]1] Ш 太 馬 欽 勇 又 左 丈 泉 太 无 八 衛 郎 郎 門 助 郞 郎 助

二六七

孟子 論 新御香 同 鈴 內 木 田 又 時 八郎 次 郎 大學 孟子 大御番 同 横 青 柳 山 勇无 良 助 郎

易經 再度 横 山 良 助

右 一人ツ 1 罷 出 講釋 御聽聞被遊 和濟ラ 入御

作 作 同 中奥 御番 本 富 永 多 孫十郎

詩

詩作文章

詩

將 監 詩作 文章

御小姓組

前

田

乙五

郎

講武所修行人 詩作文章 千人頭 朝

同御 **植**術修行人

森 111 金 太 郎

比

奈

鎔

作

原

嘉藤

次

右之者へ詩文章被 仰付左之御題等被下候事 右

イツ

v

同

モ詩文章

中出來入

御覽候二付被下物有之候

文題 北條 時宗論 御悍 ALS, 說

詩題 春雨 江 樓看山 題 兒島高德

樹 圖

右之通 被 仰付 候事

五年時比ョ 輪乘被遊御老若方御側衆迄輪乘被 11 ~ 被為人 所調練場 リ海 地役之者之內達者筋へ = テ俄 武所へ被為成地役之者劔術試合 = 御乘馬 可被遊旨被 奥詰之者幷講 仰付 夫ョ 仰 リ詰合居候布衣以上之者 出 武所之者相手 御 御覽有之一 厩 3 y 御 **卜通相** ニテ 馬 御 引上 Ti. 本試 濟少々御猶豫又候稽古場 5 合 ~ = モ手 相 成 御覽有之相 芝間 馬 = ラ乗 テ 不馬被 濟御

御

仰 付 候 御 小 烨 御 小 納 后 毛 輸 乘 并 駈 等 彼 仰 付 相 濟 <del>只</del>時 過 還 御 被 遊

候

北同三日 九 時 過 御 座 之間 出 御 御 座

關東郡代組

**別手組出役** 

井

利

鎌

次

郎

內藤

隼

別手正

組組

馬

場

左

門

取

孟子

孟

講武

講武所奉行支配

小

姓組

酒井安房守組三四門炮術方修行人

一平惣領

森

川

金

坂

本

鲜元

助

詩經

學

同

阿部日

向

守組

孫子 書經

罷 出 講 釋 御聽聞 被

遊 相 濟

御

詩作 文章 今日詩文章被

仰

付

候名前左之通

右

人ツ

\*

詩 同 斷 作

文 作文章 章

詩

作

同

木

次

前 島

寺 虎

御徒目付

同

一村清兵衛組

田

村

片 高

橋

 $\equiv$ 

+

郎

山 直

五 郎

郎

郎

次

中

根

造

酒

Fi.

伴

門

之 助

此 利 奈 鎌

井

朝

次

部

作

郎

關東郡代頭

別手組 他次郎厄介從弟 同 大炮修行人 八右衛門次男 再度

太 郎

郎

二六九

右之者へ 御題被下候事

文題 開物 成務論 讀出 師 衣

詩題 觀櫻 春 日 田 家 題 滑川 撈錢 圖

四 半 · 時 比 3 1) 御 表連歌之間 御 成 御 同 所御 床 御 後 =

論 語 十四日月

中 庸

書 經

右

人

ツ

•

御

入

頰

罷出

釋

御聽聞

被遊

九時

過

入御

被遊

候

八

時前

又

候 御

同

所

御

李 篙

中

根

造

酒

次

郎

H

村

吉

Ħ.

郎

御着

座

木

郎

次

中 根 造 酒 次 郎

木 寺 籌 次 郎

好二 テ講釋 被 仰付 御聽聞 濟 入 御被 遊

孟子

書經

**廿五** 日月 今日九年 右御 時 比 3 ツ御 稽古場 被為 入 紀伊 中 納言樣 候 = 七

紀州 樣 = E 退 散

御

小

姓

御

小

納

戶

\_\_

同

槍

剱五

本試

合被

仰付

御

同

座

= テ

御覽被遊七半

時

過相

濟

入

御

御

同

所

~

被

爲

入

御

對

顏

被遊

夫ョ

IJ

御 被 遊 候

廿六日一今日連歌之間 出 御

但

右

槍劔試

合致

3

候者

御

下緒等被

下

孟子 横 山 良 助

論

松 岡 JE 次 息

前 島 虎 之

助

書經

右 詩經 人 ツ • 御 關 入 頰 永 罷出 太 講 郎 釋 右 御聽 論語 聞 被 遊 長 九時 岡 過相濟 林 之 助 テ 入御被遊 大學 候事 市 村 住 之 助

廿七日月 朝五 時 比 3 IJ 講 武 所 被 為 成 無程劔術 場 被 為 入去ル廿二日之通 リ地役之者槍劔試合 御覽

被 遊 御 好等 毛 有之相 濟 九時 過 還御

廿月八日一 御表連歌之間 出 御

易 經

齋藤六藏手代

多

謹

吾

手代衛被損奉行支配

佐

藤

貞

吉

黑鳅之者

都

筑

伊

郎

**丙海多**次耶手代

山

下

左

內

詩 經

書 論 經 語

同

白 井 長 七 郎

脇 屋 輔

右一人ツ、 能出 講釋 御 聽聞 被遊八年時 相 濟 入 御

孟

子

論

語

三月朔日

覽被 八半 番新 遊七年 御 · 時 比 番大御 3 時相 IJ 番 御表 濟 小 + 人泊 入御 出 御 講武所劔術 大廣 間 ~ 被 方 爲 入御 御目見以上之向與向之者相手二 下 段 御着 巫 御 同 所 御 ラ剱術 板様ニテ常番 試 合等 兩 御 御

但罷出候者へ御臺積御菓子等被下候事

三月二日

九年時前御天守臺下御角場へ被為入講武所炮術方角打 武所教授方外二與詰都合三人代リ代リ號令ニラ最前之講武所方一同小隊打十二類 御覽被遊皆中之者別段御好 御覽有 ニテ講

之相濟於 御前是迄之通被下物有之候

大小御下緒

御好之者 七

合口御下緒御扇子

右御好罷出候者、意人ツ、罷出被下跡、兩人ツ、罷出被下物有之候事

同 四 H

之節ハ時

一七時: 比ヨリ御角場へ被為入御炮術御稽古被遊候御小姓御小納戶へモ角打被 ~々御角打被遊候御中リ格別御宜日々稽古致シ候者モ御中リハ實ニ驚入候事ニ御座候 仰付候是迄モ御閉暇

但是迄 平時 夕 御 炮 術 被 遊 候 御 事 故 前 後 共 認 入 不 申 候

同 五 B

一今朝五 一時比ョリ御乗馬被遊候御跡ニラ俄ニ當番之大御番へ乗馬被 仰付 御覽被遊侯右等之御事

度々有之候事

同 六 日

一八年時前ョリ御馬場へ被爲成左之大名へ手馬ニテ乘馬被 仰付一 鞍相濟又候御馬ニラ 乘馬被

仰付 候御老若衆 御 侧 衆 ~ モ 右 大名之手 Mi ---テ 乘 馬 被 النا 小 候 御 提 所 ~ 龍出 居リ 還 御 饭 大 被 目付 遊 候 御目 小

モ 御 馬 = テ 乘 馬 被 仰付 御 小 姓 同 ~ 王 大名之手 馬 = テ 乘 馬 被 仰 小 机 濟

溜 計 御 老若方御城 代へ 思 召ヲ 以御 菓子御 場 所 = テ 被下 候事

選御後伊賀守 殿御案內 = テ溜詰 松平讚岐守初 同 御所御座武之間 ~ 被為 召义候御茶御菓子等

被 下緩 々御 咄 等 被 遊 相 濟 引

但 御 休息 御 庭 口 3 y 御 座 所 ~ 罷出 頂 戴仕 元道之通 リ引 申 候

乘馬 = テ 罷出 候大名

御城代 溜 詰

> 松 平 讖 岐 守

牧 野 越 1/3 守

松 平 伊 賀 守

科 彈 JE. 忠

保

平 佐 渡 守

松

內 水 野 田 主 日 殿 向 頭 守

右 七 人

三月七日

每朝御素讀濟二七二日本外史江戶表之通御會讀被遊候 但每朝御素讀之節ハ御儒者林式部少輔與

儒者鈼太郎代ルーへ御相手ニ罷出候御會讀之節ハ多分兩人共罷出候事以後略ス

三月十日

一八時比 3 リ御馬場へ被爲入先達ラ御目付介御使番手 馬 御覽之節不快ニテ不罷出 者今日手 馬 ニテ

七時過相濟 還御被遊候

乘馬

被

仰付引續又候手

馬

ニテ薬馬

被

仰付右之手馬ニラ叉候御小姓御小納戶

へ乗馬

被

仰付候

同廿日

一今日九時過ョリ講武所へ被爲成

第一講武所步兵隊

第二 步兵二大隊半御持小筒組六小隊大炮二座千人組

一大隊行軍

第三 御持小筒組六小隊大炮二座千人組一大隊各箇之業

第四 歩兵列獅綿多ョリ中隊區分之業

第五 合併方陣二列打

右之通 御覽被遊相濟八年時過元御道通り 還御

但紀州様ニモ 御覽被為入 御料顏王被遊御菓子等被進王有之候事

同世七日

九時過御角場へ 被為入御小姓御小納戶一番頗之者金角打前 御覽被遊七時 過 還御

但 御 庭稻葉社 ^ \_ 統申合壹寸五分金角奉納致シ度段無急度奉願候處相濟候三付右 御 電被 遊 候

事 尤 二番側之御 小姓御 小納戶モ同 樣先日金角打前 御覽被遊 一候事

四月二日

今日 3 ツ御 天守 臺下廣 場場 = テ八九 番 御 中 軍 調練相始 リ御年寄衆若年寄衆御 侧 聚科 御 小姓御 小 納戶

罷出申候

但時々稽古有之候二付以後略又

四月八日

玉造 上井門 武 所ニテ御中軍八九番隊調練 有 之候 = 付御 小姓二人御小納戶三人見分 = 被 遭 候

同九日

今日 御 天守臺下御 角場 ~ 被 為入壹寸五分金角三枚被遊候右御角江戶表へ 御 廻 シ = 和 成 御 本 九山

九吹上三ヶ所之稻葉社へ御納ニ相成申候

之御 但 右金角五 中リ 御 平日 發被 遊候 御 中ツ御宜御 テニ 一發御 座 中 一候得共 リ貮發 此度 1 星 >> 別テ之 御中 リ意 御 發 事 1 拜見致 星直 F 3/ = 居 御 候 中 考實 y = = 相 驚入 成三 候 發 御 共 11 御 十分 -御

座候

同十一日

八時 馬 見所へ被為入少々御猶豫一同 過 3 1) 御 天守臺下御 馬 見所 モ 被爲 休息致シ又候御 入御中軍 調 具二 練 御 テ最 稽古相始御 前之通 御 直 號合 脏 號 分 \_\_ テー = ラ \_\_ 1. 1 通 训 1) ツ相 相 沙江 fine. 日 テ 御

時過 選御被遊候事

但御年寄衆御初若年寄衆御側衆表向與向與詰之者迄罷出候事

同十三日

一八時前ョリ御天守臺下へ被爲成去ル十一日之通御中軍調練御稽古被遊候尤十一日之通リ御直號令

四月十七日

被遊惣テ相替候儀無之間略候事

一今日建國寺 御宮へ 御滲詣被遊候事

同廿三日

一御天守臺下へ被爲成去ル十一日御中軍八九番隊調練御稽古 御直 此號令被 遊候 替候 儀 無之候二付

略ス

五月

一來ル八日 顯龍院樣二十一回御忌御法事於紀州和歌山二御執行有之候御先例二八江戶表 3 リ御奏

者悉 御名代二被遣候等之處此度者 御進發之御儀 ニ付別段江戸表ョリ 御名代 不被造就 テハ

御手許ョリ御小姓頭取野村丹後守へ無急度

御名代被

仰付被差遣

候事

全ク

思

召ヲ以テ御内々

同十日

一今日與向之者一同二寸角十發打被 仰付候 御覽被遊候

但中リニ寄リ 御手許之御品被下候

# 同十八日

今日於講武 所御中軍調練有之候段入 御聽候處御小姓二人御小納戶五人見分二被遣候事

但御中軍調練以來六ノ日ニ相極メ候事

## 同廿五日

心 明廿六日松平伯耆守殿紀伊中納言樣 馬之內拜借奉願度段坪 П = 時 王 17 可有之哉 被 寫 召 ŀ 能 御馬 ニテ 御意ニテ右御馬手引遣之候樣被 內 伊 御用立居 豆守 殿ヲ以被 候得共此度戰場二 へ被 為附藝 111 聞 人 州 御 表 北思 ~ 向 出 = 仰付候伯耆守殿ニハ勿論御側 候處 ヒ候事故能馬 張 被 仰付 御 召御 候處能手馬 馬 ニ無之候テハ戦地 之內千引杤栗 無之候 ニテ御 毛右 -小 三向 何 1 御平 不条 水 御

伺居候者一同難有 思召之程乍恐奉威候

但 一鎌倉源 右府生月ヲ高綱 へ被遣候古事ヲ思出シ不覺之感淚仕 候

五月廿八日

一御座之間 出御 御着座

紀伊中納言樣

右御 出 座近々藝州表へ御出張二付 御對顏 御懇之上意有之 御手自御 鹰 御 神 羽 織 被 進

六月八日

八牛時比ョリ 御天守臺下 御馬見所へ被為成御次乘馬被 仰付奥詰之者 一八七被 仰付 御覽濟七

時半比 還御被遊候

同十日

一今日炮術稽古之節改ラ二寸角十發打被 仰付右角 御覽被遊中リ宜者へ 思召ニテ御下緒幷御扇

子等被下候事

同十五日

一七時比ョ リ御角場へ被為入炮術與詰之者へ二寸角五發吹上之者へハ八寸角二發打被 仰付 御覽

被遊夕刻 還御被遊候

但與詰之者 ハ 中リニ寄リ御鼻紙入御煙草入喜世留御袂落シ等被下候吹上之者へハ御扇子料被

下候事

六月十七日

七時前ョ リ御天守臺下へ被爲成吹上方炮術散兵調練幷大炮方打交調練被 仰付相濟ラ駈競へ等有

之候夕刻 還御

但御砂糖水等被下候事

右調練 ニ龍出 一候者 へ羽織紐等被下吹上之者へい御扇子料等被下候事

一駈競致シ候者へモ被下物有之候事

同十八日

一八年時比ョリ御稽古場へ被為入與詰劔術五本試合改ラ被 仰付 御覽被遊候

同廿二日

攝州大阪天下茶屋ョ リ去年之通 和中散獻上有之候二付昨年之通與表 へ被下候事

但昨年之處へ委シク認置候間略ス

同廿八日

一八年時比 御座所替席

松平讃岐守

被下 付 右御座之間 此度彼 緩 K 地 御 ^ 咄 出 罷出 等被 張 無程 三村 遊 相 御 濟テ 懇之 出 御 御 入 同 上意等有之御 御 所 御 下段 ~ 华 ・ニテ御 御着 座 勝土器弁 御目見御 御 酒 三ツ肴等被 御 肴御 贩 物等被 御 下 酌 長 防 = テ 御 條 酒 -

テ 何可有之哉 但 緩々 當月中比ョ 御目見被 ト奉存居 リル R 候處防長之一條ニテ同人儀出 仰付御平常二不被為替 御 不例 ニ被為在 廿日過ヨリ御水氣等モ被為 御機嫌能色々御 張二 一付押テ 咄被 御目見可 遊 在候二付今日之 格別之御事 被 仰 付 ŀ ŀ 作恐一 1 御 御目 沙汰 見如 同 本

感候

御馬術御好被遊暑寒共無御懈怠五十三間御馬場へ被為入御乘馬 席々 去冬井伊 御目見被 掃 ,部頭褲一 原式部大輔初諸御役人向者勿論諸御番方弁 仰付御役 人 ヘハ 於 御座 所 二御人拂御 用等 モ = 被遊 時 輕并役々迄王防長出 々有之候得共繁多故 候御小姓御 小 納戶 張之者ハ於其 へで 略 ス 乘 馬 被

仰付 馬 右 又ハ御 折 御 = テ K 口 暑寒 之者 馬 相 相凌 迄 被 乘馬等モ被 + E 仰付 度 候事度々有之 々被下有之分ラ暑寒 御覽被 仰付御 遊候 供之御側衆幷御同 御幼年 暑寒之時 强節 二被為在 分者 杯 = 候得共御 所 1 御 思 〜御 供之 召 固 ヲ メニ 以 御 氣被爲付候儀 御 侧 能出 高湯御 衆 初御 居候槍劔之與詰炮術之與詰 水等 小 格 姓 别 御 御 侧 \_ 小 テー 向 納 掛 戶 同 リ之者幷 難有 同 狩り 王 被 御

折々 1 王 有之候 打割 御側 劔 得共 向 循 抔 ^ 打 右 折 毬 K ハ 除 被 被 手 仰付 次 仰付御慰 第 御 F 慰 = = 御意 御覽被 御覽 -テ强テ 有之 遊 奧詰 候事 >> 不 槍劔之者 被 仰付 ~ モ 候 被 A 平 常御 仰付 風事 候 E 去中 12 御 = 好 ハ不得手之者 不 被 遊打毬又

候事

炮術 御 御 申 劔 槍 モ 循 循 御 御 1 柳 好 相 生 彼 手 遊御 但 --馬守 15 角場 與 折 一 -K 小 テ度々御稽古被遊候御中リ者格別御宜御相手仕候御 龍出 南弦次郎 御 相 罷出 手 申上 御 一候御 小姓 侧 御 向 小 納戶之內 = 毛 御 相 手掛之者有之御相 ニ掛リ之者有之御 侧 手 相 等仕 手 向之者 申 候事 Ŀ 中 々及 ヒ不

御學 仰付 御 侧 進 问之者 孟後御開暇之節 x 被遊 問 御 御 一候御覺 好 聽聞被 御讀 被 遊每 遊 セ 候御 殊 三御側向七八人位ツ、御休息 朝與儒者小 御聞 三御宜 晝後御 被遊且古今名將名臣等之事 一度入 用開之節幷夜分者四 林榮太郎 御聽 成島甲子 \_ 候事 太郎 へ被 1 少 時 一業等 3/ 比迄和漢之通 代ルく罷出 召日本外史其外書物御 Æ 御 御聞 失念不被遊人 被遊若年之御 俗書物類御自身御 御 素讀 々驚 被 遊 廻讀 小 御 入 候 姓 跡 被 41 ニテ ~ > 遊 讀 又 分テ學問 御 被 折 遊 ハ詩作等 巫 々講 又 候 釋 御! 被 御

但宜詩 作等出 來之者 へい折々被 下物等 モ有之厚御世話被遊候ニ付一 同難有大ヒ = 勵ミ出 精 致シ

### 候事

御詩作弁 御 側 向之詩作 出 來每二 御 に儒者 へ被 仰付甲 乙附ケ致シ入 御覽 死樣被 仰付 出來之上

御前ニテ御讀被遊候事

奥へ學 教授被 問 仰 所 付 御 御用之間 1 シ ラへ 相 日 々御側向之者稽古ニ 成養賢閣ト御名附ケ被遊與儒者兩人之內一人ツ、 能出 候又 ハ 學問 達者 = 出來致シ B 候者 々罷出 1 廻讀 御 侧 向之者 輸 神等 E

被 仰 付 御 定 日 相 立有之候 右之節 1 度 K 御聽 聞 -被 為 入 候事

奥坊 出 候處殊之外有難狩 主 并 御 庭方之者之內二有志之筋有之候 リ何レ モ 稽古二能出追 々上 1 10 一達之者 右養賢閣御 モ 出 一來致シ 次之間 候事 ~ 罷 出 學問 稽古致シ 候樣 被 仰

右詩歌 折 付 御 々御側向之者幷表 題被 出 下即日 來之上人 出 來候樣 御覽候 御番方之者 被 處御 仰 村其日 歡被遊善惡二不寄御繪又 ~ 俄二詩歌之題御自身御撰被遊又者學問 當番之兩御 番 新 御 が御 番 小 -下緒之類 人等 ~ 御 無急度御 題 掛 之者 御 小 糾 小 へ題撰 納 后 MI 万 Mi 収 俠 樣被 顶 7 1) 被 以 被 仰 K

## 下候事

候事

與於御 右 稽古中ハ詰御用捨 稽 古場槍劔術稽古二 ニテ晝九時ョ 御側 向之者罷出 リタ七時迄稽古致シ暑氣之時分ハ八年時ョ 候節 ハ當番詰合之與話罷出 相 手致シ リーに 御 小姓 時迄稽古致シ 御 小

但 御用之御透每二時々御稽古場へ被為入 々御手許之品無急度被下候事 御覽被遊御好ニテ三本試合又ハ五本勝負被 仰付奥

詰之者

Æ

折

奥坊主幷御庭之者 御引立之折柄上御好被遊 へ劔術有志之者ハ奥向へ交り稽古致候樣被 御自身御世話被遊候御事故一同相關ミ出精致シ 仰付一同難有符り出精致シ候文武 候事

當節 候哉武場へ多人數罷出藝術出精致シ候由ニ御座候 手ニテ武術 講武所之者幷御 見廻リニ被遣又者開成所等 柄表向ニテモ 御覽可被遊之間猶出精致シ候樣ニト御意ニ付與向一際出精致シ自然表向へモ 番方等武術格別二出精之由二入 於講武所諸修行人ハ勿論御番方迄武術出精致シ其段入 へモ 折々見廻り被遣歸之上夫々委シク 御聽候追々上達之者出來之趣就テハ 御尋等 モ 有之候 御聽 = 御 アル 小姓 奥向之者相 時 御意 御 相響キ 小納戶 =

謹て按するに らせらる」も御忠孝御歴世た覆ひ給へり獨り 將軍のみならず御臺和宮の御貞烈實に空前絕後也此將軍にして此御臺在します し給ふ御齢僅に二十一御治世九年也 干載の下誰か泣血感戴せさらんや今卷尾に數項を記し以て御記を結ふ 典を舉られ慶應元年五月長州御征討して江戸御進發引續き大坂に御滯城翌年六月中旬より御不例次第御疲勢七月十九日終に薨 公御歳十三にして征夷大將軍に被爲任御十七歲 有章廟の外御歴世之内かりる御幼弱の將軍ましまさす然るに時運大厄御身百難の衝に當 仁孝天皇の皇女和宮御方さ御婚姻爾後兩回御上洛久廢の大

憂懼し窈に一七首を製し必す御懐に秘し給ふへしさ奉るに 下紛擾を極 19 明治廿七年四月廿一日信勝伯に面す談往事に及ふ伯曰く軍艦奉行となり屢公に昵近す未た御弱年 へ御才畧の め公武 如何知りかたしと雖も御精神の の間猜疑百端人心胸々實に旦夕を安せさるの勢ひなれば閣老板倉伊賀守は深く 絶倫は有德公にも劣り給ふまじ初 公仰には 天朝余を害し給ふ如き事 て御上洛の 比は 天

らんやと直に地に擲ち去給へり是れ現に何ひ知る處にして唯此御一事にて余りあり他は論なしど 決してなし余も亦害せらるべき筈なしたとへ害せらるゝとも余は如此の物堂に携ふべきの精神な 語らる

伯又一公 和宮御降嫁ごいふより陪從の官女等何さなく 皇威を弄し關東を凌かんするの風ありし或る春の比 臺天璋院大御臺で便殿にましまし共に庭前に下り給はんで御禄に立給ふ時 なやさ御像を飛下らせられ 宮の御草履を 公に捧け給ひしさ云々 公の御履物廻らさりした 公は

又曰く 公大坂に於て薨去の時余は自つから柩を艦に護して東歸を任さし內廷に入て其秘に與かる方に納棺し奉らんさするに を新り奉るさありしに驚き入り不覺聲を發て慟哭せり宮の御淑徳かく迄に迷らせ給んこと此時初鏡ひ得奉りしなりさ そ候へ天下の爲め治安の爲には飽迄盡させられたさへ幾り年の久しきも聊か御未練なく台慮を貫かせられ而して目出度御東歸 御上を御案んじ御東歸の事一日千秋の思ひに沈み給ふよし剴切の御至誠溢る」ばかりに遊され終りにしかし是は妾が私情にこ 共に納むべしていへる文書あり濟ぬでは思ひなから密かに一通を接き見して無勿躰も和宮御臺をの御文にていて細々で

和官御臺所御手翰寫

御處の出處詳ならに是慶應戊辰の春官軍東下慶喜公東台に退き給ふ時の御事にして當時深秘

人衆へ御申入下され候よし添ら了私身の上比事も御深切に御申越添さ上京の事は此程大納言殿よ らす候得ともヶ程の事とは存不申居候得とも御申越にて驚入猶々恐入る了私より御賴申入 りも御申越下され候に付私所存外に御相讀之事當月一日九日二十日右三度使出し候得共未一度も 有ましくこは存 二月十日 の中に傳はりたるもの也 御認御處同月廿五日着御細々の御文の様承りらて中暑私にも最初より不慮と申事 候得共慶喜より承り候處にては無據次第ながら慶喜事は 真實之事 、候趣役 さは承 にては

美濃出 **~ 右之次**第尾越 願に候 書にて願候様申出 御追 み候半と存候文認居候處又々表 し出しる 上ならては差出 納言松平確堂預り候追討 言殿 迄も信義 申や其節 候私留守中の處深~案し候は しる。萬一左樣之事にて天璋院に不處之事 よろしく 返事 討に 8 立 も無くい て東叡 朝威にて仰付られ候樣願度存る」くるしからに候はゝ一 御 御 相立度義之爲には一命も惜 再 相成候でても致方無之候へ共家名 は先に見 賴 相談 興願の為私上京之事申出よろしく候や官軍より仰戴候や私事も當家 右奏問 申入る了當家は かゝと心配いたし居候扨慶喜事當月十二日謹慎の為東叡山 山 しか 申入候事 一候得共私よりは先達てより度々顧置候事ゆへよだ便り故此度上京の 合に相 書寫御めにかける一稍葉美濃御 へ奏聞 へ御向ひ候事とは存候得とも西城 ね 候と返答致し置見合居候處又々其後田安より段々賴出候に付 に付 使向 成 賴に成候得とも私よりも京都 候趣 は もしく諸藩 もちろん天璋院 右 別紙 申出 より申出しには追討使二月十五 れ候とも不敬之義無樣家來共へも申付ら しる了其事に に認御死にあけ候まくな程まで當家 ふ申後世之名こ於をしく存先達よりも色々で勘考 候 0 0 所深心配 创 ては誠に私心 いか様成候とも私一身のがれ度とは少しも存 わひの使に上京いたし て昨夜より大に心配 は いかが相成候哉官軍へ御渡し いたし参候御着府に成候とも何 へ申入候事賴に候得とも慶喜の 西己 いり 日京地 たし候ま、跡之處右樣之事 筆御返事早々承り度存る一實に 御進發不 いた 候由 机 へ義を立 猶天璋 へ退 し居候慶喜重罪 に付私よりも獨又直 ·日當地 候 ~ かし 院私 て西 候私赤心 申 大 事 納言殿 候に 城 く心配 候上 n 樣子見 い 御着之由 8 12 は 願こうろ は及不 應御 賴 田 顯 は 0) 事故 置退 安中 不申 候樣 大納 何國 ~ 3 屆 72 應 候

朝延へ恐入候事當家先代へ對し不孝之事と殘念~に 存る一申度事山~午筆と、きのがあら

〈申入ら了何分家名相立候樣幾重みも願ら了下客

靜寬院

### 橋木少將殿

御 戴候や配あらもし~一上京の様仰戴候とも私上京いたし當家再興の事歎願 家之人々存候て末代迄不儀之名を取候てえやはり 彌 請合 ら再興も出來申さぬ事に候は、私さても家の滅亡を見つ、存命 官 いさきよく死より外無して決心いたし居 軍 被下候はゝ天璋院初へも其由申聞せ不慮之事無樣說得いたし御 御 差 向 に候とも慶喜一人御追討に有らせられ候哉當家も是限斷絕に候哉 候事 御父帝樣 へ不孝と存候まゝ右様之事 候ては兼 沙汰 点々京都 に隨ひ上京も致候 いたし叶候事 其節私は ~ 申合候樣 如何遊し 討手之將 に候 手な に當

一彌官軍向はれ候得共

京都 當上 候でも詮 天璋院初 ては もしり 無事 不慮之事候では私一人存命候では無て申合其場合迯る樣にて憶病 私 義心 京都 私 立か に居候ても萬一左様之場合に至り候は 0 義理合之邊にて其以前に何と無上京御させ遊はし其跡へ討手向られ當家滅亡 12 く左様之事にも候は >上京は御斷申上私一身之存亡當家存亡にまかせ候 ゝ覺悟致候心得に候同 不義の名請 し身命 候では TP 拾 候 仔 ても 命

心得に候天璋院事は

昭 德院 その 在世中格別孝養を盡され候ま、先夫の母故昭徳院との在世中より只今にも孝道をたす

け居候心得に候天璋院にも氣性の人ゆへ當家成行に依ては不慮の事致申まじくさも存られ 一人なからへ居候ては昭徳院さの へ對し私相濟不申と存る」信義の為にはわたくし一命惜ふ申候 不申私

得さもは く~一考候得は全躰私下 一向之事

先帝樣御 とう めにて余義なく下向致し候事故

當上樣御代にて義の為とは申なから私不慮之事候かゝもししく當今樣の御不義と相成 候 7

昭徳院とのには私相果候とも當り前の事なから慶喜故に

朝

敵さ

共に身命を捨候事

先帝様へ私不悌の事此度の一擧

成誠に 御父帝様玉體を御汚し申上候様にそんし恐人候孝を立んて致をは不義に當り義を存候得は不悌に 身如何いたしよろしく候哉當感而已いたし決斷致し無候まゝ後世まてきよき名を殘し候

方御差圖御賴申入公一以上 右は當月一日尾州より出 し大納言とのへ申入候處寫右は慶喜いまた當城に居候間に候事に

候私

附

心底

ケ様候以

Ŀ

宫 御 譜 仁孝天皇御子

和

御實母 前新典侍局 觀 行 院

將軍家茂公御亭所

嘉永四亥年七月十二日有栖川師宮へ御緣組治定トーツニアリ 弘化二乙己年十二月十一日御誕生 御內實弘化三午年閏五月十日御

一萬延元 庚申年十月廿五日御緣組御內意被 仰出

同年十一月朔日御弘被 仰出

一文久元辛酉年四月十九日親王宣下

一同年四月廿四日石清水八幡宮〈御社參

一同年十月三日御首途祇園社へ御仕參

同 年 月廿 目 京都 御發興十一 月十五日 江戶清水御屋敷へ 御着興 美濃路 通木 下

一同年十二月十一日御入城

同二王 成 年二 月 + 日御 婚 鳽 同 日 3 1) 御 辜樣 10 稱 3 奉 w

慶應二寅年七月將軍家茂公薨去以後靜寬院宮ト稱シ奉ル

明治二 迄御滯京豫 一旦年 テ Ē 被 月 十八日東京御發興二月三日京都 仰出有之處今般改テ西京御 住 居被 御着興聖護院 仰出家茂年回之節 宮御殿 三節 1 住 御 居五 東下 月二十 御 体 候旨 1 日 被 來 春

仰出

一同年八月五日樂御殿上可稱旨被 仰出

一同四未年四月五日下立賣御門內新御殿へ御移徙

同 七 应 年一 月東京 御歸 興被 仰出 六月廿四 日 西京御發興七月七 日東京御着 興 系譜ニハ七日ト ス御

但麻布市兵衛町御殿二御住居

明治 -年九月四日 三川 午后第六時 十分於相州塔之澤薨去 實第三十二

無テ御所勞ニ付為御養生塔之澤へ被為 成中ナリ

九月十三日芝增上寺昭德公之兆城へ御葬送御靈屋昭德院樣御 靜寬院宮二品內親王好譽和順貞恭大姉 合殿

明治十六年八月廿七日赠一品 宣下

宮の御歌とてるる隨筆に書載せたるに 勝伯云く 此御遣言心率し御同穴に葬り奉る依て御祠堂金壹萬桓を寄附せりさ云々宮常の御言に余はいつく迄も故將軍昭德公の妻なれば百歳の後は必す同塋に葬るべしさ

昭徳院殿御うせ給へるさき

みつせ川世にしからみのなのりせば君も後ともにわたらまじものを

同し比 御門よりたまいり給へる御衣をめさせ給ひ

世の中のうきてふぎきを身ひとつみとりるつめたるようちあそそれ

きるとても今はかひなきから衣綾もにしきも君ありてこそ

世の中させあしかりし比

をしはしな君と民とのためならば身はむさし野のつゆときゆとも

# 南紀德川史卷之二十五

#### 當公第一

諱茂承 左京大夫賴學公 智德院殿 御七男 始賴久 御幼名孝吉叉賢吉

御實母 近藤氏 興志 初りく

**近藤久藏妹** 

明治廿二年三月三十一日卒去七十五歲(實七十三年六ヶ月)

一文化十二亥年生

茂承公御誕生後御暇生涯三人扶持被下其後大久保加賀守家來牟禮三郎大夫へ嫁又後離別元治元子年六川御館へ送籍御引取

同年四月八日池上本門寺へ葬ル

玉蓮院殿妙淨日芳大姉

天保十五年甲辰正月十三日巳中刻於澁谷御誕生

十九日御名孝吉ト被進同日賴學公思召ニテ御長屋御住居 千万君様御養と

弘化三年內午六月廿四日賢吉下御改名 御髮置御祝

嘉永元年戊申四月十九日御弘メ御達

同二年己酉二月十五日御袴召初 同年八月三日御殿へ御移徙

同年九月十八日金王八幡へ御宮參

同六年癸丑正月廿五日御水痘

安政二年乙卯四月十八 日 御手習初 御 學 問 御武 藥初

同三年丙辰四 月 世七 日 御具足召 初

同五年戊午六月十八 日御實名賴 人 ŀ 被 進

安政五年戊午

公 + 五. 歲

六月廿五日 御家御 相續

出 今朝御登城 御 稱 號 德川 被 成 h 御 候 樣 改 被 阼 成 Ħ 候樣 **奉**書 7 以 上意有之御退 被 何 出 候 付 散 夫 御 登城之處於 3 リ御老若 御駕 御 座之問 被 爲寄歸御 紀州 御 之節 家 御 直 相 續 = 赤 被 坂 御 仰

本 殿 御 引移 被 遊

同 日 御供 = 被 召連 面 々左之通被

同樣可相勤阿人トモ當分御小納戸 御方ニテ被召仕候旨

同人惣領

仰付 左京大夫樣方

中

同

村 圖

御

小

納戶

被

仰

村五

十石被

圖

書

ハ六月廿九日

=

御

150 姓 頭

取

= 被

仰付

御

切米六十石二百五十 與 石高 = 御足高語 郎

被下

與

郎

山 相 馬 本 兀 平 郎 左 = 衛 門 郎

見

主

鈴

~ 相詰可申 御屋が

藏

同樣可相勤 一統御雇中御小納戶

松島欽左衛門

右之內欽左衛門ハ七月八日御 小納戶被 仰付御切米廿石廿五石高二御足高 被 下外四人八八月

廿日元御家へ御返シ相成

書工に命して圓取らせられき頌は儒官山井璞畏りしてなん 次第に暢育せしにぞ御父君いたく不思議に思召つゝあらせられしが全く御兆也して悅は 雨にて傾きしかい今春雪折之枯竹を取て手援に挿し給ひしに六月に至りて枯竹新芽を發 此度之御吉祥にやありけん 公おはせし澁谷邸なる便殿の園垣にかなめもちの樹を植給ふに風 し枝葉 せ給ひ

瑞竹頌並序

蘇、一則不動而 **介德、**一 且有此 仙翁投枝、化龍 命畫工圖之、又使臣璞頌之、夫竹之為物、剛健易長也、然不時不生 葉暢達、其月廿五日、 但完其譽、而不能保其福、今 、四月之初、列植冬青干庭、挿竹補隙、即我 宗國紀公、我 育、其所以顯著于後世者、固不拘其非常與否也、然武公獨令其終、而不能善其始 福、宜其有此瑞也、抑竹之見干經、莫顯於淇澳、見干史、莫著於雷陽 而飛、蓋其神異非常、固有不可得而測者矣、昔者、漢宣將興、石立柳起、今 公之少子、我 大君、立 公既善其始矣 宗國宰相公為 世子之弟也、其在我藩、居干青山邸之南宮、客冬更造便殿干其 臣願其令終如武公也、知 公園所生、今春風雪所折者矣、及六月、枯幹復穌、枝 儲嗣命 公承 無根不蘇、而孝子求等衝出 宗祀、群臣以 公之必保其福矣、又願其 為瑞 而一則無 焉 公、妙齡 我 而出 萊公 THI

我嗣干 多福 盛 幕府、本支列植、 三府 三 完譽如萊公也、夫然後此竹也、可以傳千載而不朽也已,夫然後可以爲瑞也已、遂作 爲簡爲策、厥道可迹、上承天日、下庭人民、旣壽且健子孫姓々、猗歟瑞竹可以比德、敢、獻頌辭、以期 不失正節温而勁貞不陷偏質直 保多福、 公材性,風雪斧斤自本而分、蘇生暢育自枝而復反本、而附立本盖固無心而舒、持心益虚和 維天攸站、見斯瑞竹、瑞竹何如無根而蘇、有枝有葉、清陰天疏維彼靈異維、公德器、維彼强 宗、遠矣、自古無匪前蹤、在今 成厥副貳巍々 而圓、雲起龍裹虧位顯揚、虎化豹變問望著見、為度為律 紀公、維我 紀藩開國南服、亦有、我藩以爲之副、 公子、孝悌著聞入 承 宗祀、 頌 日、 入承宗祀、永 宗躋 口 幕府、 述 K

ゝりし事土州大夫伺ひ奉りて一首を捧け安政戊午八月朔日臣山井璞謹撰弁書

かっ 澁谷 の御園の竹垣かれたりしか早ふ生ひ生たりけるを祝 D ひ奉りて

赤く大さ三寸計りな 三四寸アリ 然るにい する梅樹を御親から便殿の内園に植置玉ひしか丑の年の比より其樹下に年毎万年茸生し出て色 赤坂の本邸にても是に類する一奇事ありし 原理さる事の珍しからぬやは知されても國家祥禎の事亦無きにあらざるへし 世 の中にうれしきことをあらはして垣根の竹も色に出にけ かっ うしてか兩所でも一 りし 叉田屋敷口なる外園 昨年比 先君顯龍公 よりい出すなりしと親く見し人の語れり植物の の橘樹の下にも同し比より年々万年茸生し 幕府より賜らせられたる水泉 たり を號

等 被 は 下 申 座 敷 續 得 尚 座 は 入 此 用 成 被 共 度 候併 御 葆 如 候 候 又 在 。 得 共 何 被 致に 下 間 省 遊 御 何 光院 8 别 候 候節之 借 御 程 得 為 何卒 追 略 而 御家 不少當 財 人少々 成 御 被 樣 二十 共 B K 候 分 追 時 相 儉 御 御 節 香嚴 御 勢 仰 年 思 約 御 嵩 々之御 時 相 初 御 召之儘 之儀 8 國 變 出 振 彼是 來 御 御 續 家之御 院 合 召 化 此 返 且 人 被 仕 香嚴 を心 樣 方年 又 數 18 振 御 濟 1 (文武 御美 方之手 被 1 應 被 以万端 借財莫大之金高に 合 仰 遊 院 々に 兎 被 掛 爲 L 為 出 諸事 當 之儀 政之御 此 角 樣 爲 在 誠 不 大 以 御 遠 節 時 御 段 成 御 古 不 御 猶更 候 1-定 節 8 公邊之御 難 L n 看 手 格 飯を 细 例 御 振 THE 銀 時 7 御 事 合 段 御 御 重 圣 御 は 御 御 1 以 多 勝 出 座 3 借 都 御 志 儀 附 萬端 本 御 世 も及 不 財 手 T 人 願 力差湊候迄之儀 甚當國仕 風 太 相 向 諸 話 度 存 慕 御 儀 存 相 成 御 御 间 N 候 濟 振 手 御 1-2 候 瀬以 樣 改革 共安 當等 質 右 被 8 御 切 同 夫 仕 素 被 移 從 1-遊 候 口 所 度 付 暫 ALL. 永 爲 心 付 相 御 申 樣 8 私 御 御 在 夥 痛 公儀 Ŧ. 左 1 御 御 成 共 輕 手 座 代之 候 敷 仕 1-宰相 自 候 節 間 然惣外 上 候 候就 T 1-候 B 元 n 被 殊 1-半 御 今に 統 被 御 付 御 樣 為 > 制 1 御 本 游 用 徃 御 勝 Im m 近 至 願 艱 度 香 代 御 筋 々 n F. n 1= 入 年來之 難 る迄 先年 1-嚴 年 種 御 候 侧 华 向 候 11 to 復 院樣 海 出 御 向 御 御 北 17 公古致 御 防 嚴 完 廣 御 方 御 御 Ti 等 敷 忍 御 美德定 敦 樣 人數 格 多 110 一候樣 從 被 出 1= [11] 御 13 香 被 别 少 付て 敷 嚴 窗 游 みも 3 御 游 1-XIL 御 於 院 威 成 版 御 1-御 御 似 债 慕 は 方 丈 御 御 聚難 御 林 n 光 1 1 候 難 IIV 仁 相 抓 御 形完 方 候 方 如 家 御 文 得 3 成 1 Y 意 8 政 被 H 之儀 17 之處 训 派 樣 御 11 初 THE. 被 は 训 御 候 辨 Ŀ 版 御 寫 गि 相

右之

趣申上候處願之趣被為

聞

召分

上にもに

何分御質素を

御

用

वि

被

遊さの

御

715

1-

而

誠

以

難

有

1-思 而 召に候近 は 行 屆 之來
と
か 申 間 敷 に付 く儉素簡 何分にも御厚 易之道廢れ上下多事に成 思召之趣畏伏いた 來追 々困窮お し多事 を省き一 よひに付 統御 而 は 連も一 取 縮之儀熟と申 通 り之儀

3

合行 屆 相 勵 可 被 申事

七月二 日御養 君 被 仰出 候為御祝儀從

公方様上使脇坂中務大輔ヲ以卷物二十二種 二荷御拜 領

七月四 日英艦三艘品 川灣 ニスル芝西 應寺 三宿 ス

右 ハ使節差越和親交易ノ條 約為取替度旨申立 = 3 リ役 人々出 張追々應接之積 トノ旨元 日二發合 アリ

七月五日尾水樣一橋刑部卿樣御 不 興被 仰 出

御老中内藤紀伊守ョリ依差圖水野土佐守即 刻登 城之處於芙蓉之間同人ョリ被

爲在旨被 仰 出 候尾州 家御相續之儀 1 松平攝津守 ~ 被 仰 付 候

仰出 候

水戶

前

1

納

言

殿

御

事

思召

御旨

毛 被為

在候付

駒

込

屋敷

へ居住穩便に急度御愼可

被爲在旨被

尾張中納

言

殿御事

思召

御旨も被為

在候付隱居

被

仰出

外山屋敷へ居住穩便に急度御

愼

可 被 相

渡

右 通

刑 部 卿樣 御 思 召 御旨も被爲在候付當分之內御登城 御 見合 被 仰 出

往復等無之御家老共へ急度可申達御沙汰トノ 上意書ラモ夫々 右尾州樣 被仰付何レモ即刻御勁且急速御下屋敷へ御引移前中納言樣御家來共ハ一同夫々御引替可被成御近親 上使松平左京大夫樣松平肥後守丹波左京大夫被 仰付水戸様へハ 上使二渡サレタリト云 上使松平讚岐守樣松平大學頭樣松平播磨守 ノ面々其外總テ御書通

二九四

松

平

謎

岐

守

松 平 大 學 頭

松 平 播 磨 守

相

水戶 詰 回 前 申竹腰兵 中 納言 、部少輔 殿御 順之儀 水野 土 = 付其 佐守 方共申 ~ モ 申 合御 談候 樣 取 締 可被 万事 致 候 申談 ~ ク 且 家來 共之内· 申 付 顺 込 屋敷

腰 兵 部 11) 輔 水 野 士 佐 守

竹

中 山 龍 吉 儀 未幼 年之儀 = 付水 月 前 r|s 納 殿 御 愼之儀 其方共申 合 万事 心 ヲ 村 御 収 縮 附 候樣 गि 取

大目付山 口 一丹波守 御目 々山 々見廻

候

松平

讃岐

守

松

平

大學

頭

松平

播

磨守

~

E

申

談

可

被

取

計

候

付 野 「鉦藏儀 時 ツ可 申 候

上 使 阿細 松 部川 伊越 越 豫中 前 守守 守

思 召之旨 モ 被 爲 在 候付隱居 被 仰 付急 度愼可 "罷在旨 被 仰 出 候

松 平 H 向 守

しき儲 按に御三家の尾水のみならす越前家迄か」る次第は徳川御家に取り未曾有之大事 松平 愼 越 と聞え殊には外國は迫り來る時も時なるに何條御羽翼之御親藩を斯迄御逆待あるへき 前守 越 免 君論の紛擾水府老公の御野心は實事にもあ 险前守事 セ ラ 殿 1 候 同 年 思召之旨 共 + 在 月十 所 几 モ 罷 被 日 越 為 春 候儀 嶽 在隱 1 難 號 5 居 んか廿四日の 相 7 被 成 以 且親類 通 仰付 稱 h 不時 其 ナ 候付家督之儀 他 3/ 御登 万延元 面 會文書往復等遠 城は何事ぞ俄の御不例こそ 申 思召御旨あるさはい 年 い其方 九 月 臺慮のまします 四 ~ 相 慮 H 急度 續 ス 被 ~ 怪 丰 恒 しけ べきや 將軍家には不輕 旨被 仰 御 n 付之 免 抔 13 扨. 犬虚か は世評器 仰 H 急度 11 御 僡

二九五

ん計りに沙汰せり彼の昨夢記事に越前自邸のさまか揚けり日く ~て萬犬之に應し唯涇灣百端之間に人心胸々感亂し正しく其衝に當れる尾水兩邸等の動搖狼狽は唯事ならず今にも棒事の

めたる事共にて一郎粮食を安んする能はす明日は捕手か差向けらる」か今夜は事の起るへきやさ針莚に座する思ひをなせり 幕府の實際に在ては全く思ひもよらさる沙汰なれても以て形勢の穩ならさりしな推知すべしされは水府の憤怨は骨髓に徹し發 た履む心地にて時勢の切迫なる當時な想像すへしされざ<br />
バ月末に至て礫邸再度の御處置も濟て漸々に鎮靜 し奉らんかさて薩藩の同志に密議せしに此比薩船は江戸海に碇泊せされは事あらん時は敢死の士を進せらるへけれは御家臣を して公か貧て脱走すへしさて毎朝の出勤前に刀を振て打振りく、腕を固め又穢れ垢付きたる浴衣を持ちて登館せり又舟にて落 き歟抔困難至極の窮策な密議する事日々也石原甚十郎は暴舉に至らは目釦の續く丈切り死すべし緩計ならは自ら日傭の者に扮 置ならは近比新たに出來たる御右筆部屋の穴庫の内に藏し置奉り前日已に御國許へ御脱走ありしき誑きて御重臣共腹を切るべ 仍之幕議若し顯露なる暴擧に出なは盤邸(本邸は常盤橋邸今の印刷局の所)を自燒して黑烟の中に落し奉るへきか又穩便の處 に間牒あつて書夜さなく邸内の事情を何察し師賢 庭に牢獄か造り水老公及ひ吾老公か續收して此處に置んさて其施設既に出來せし抔歴々見たるか如き說を傳ふる者あり又內外 れは御家臣共に於ては捕風掣電魂を消し神を傷ましむるのみなりき就中大老間閣 邸に召し呼はるゝ等の事あるに依て其度毎にも御連累あらん樣に處々より密告あり各忠厚の實意に出るさ雖も其虚實定かなら 本月(七月也)七日比より礫邸(水府をいふ)には尙又再ひ事あるへきこの聞え有て爾後庶流の衆或は執政な幕府又は閣 (中根雪江の事)等か如き他行の前途な探索する由な流布し總して危険な極 (間部なり) 殘暴の壁制を逞ふして吹上の御

華の公卿を見るに内外の國情は云も更也敢て開鎖に關して是さ云ふへき程の見識を有する者なし其今日に囂々するは奪攘家の 遮斷するな以て幕府を安するの第一策さは信したる也其心に思へらく朝廷の御事は畏し言ふへからすさして其他の親王攝家清 疾も水戸か京都に如何なる手入むなしつ」ある乎を詳細に知得たるは疑ひを容れず井伊氏は大老に登るや否やこの手入の道を 幕府衰亡論に曰く たる長野主膳宇津木某の如きは質に親しく京都の事情を探知して井伊氏に報道したり故に井伊氏は大老に任せらる」前に於て 大湖海さなり將に潰裂して日本全國に汎濫するの勢あるな熟察して其事情を十分に探索せしめたり井伊氏か腹心なりさ知られ 井伊掃部頭は元來有爲の人物なりけれは彼の奪王攘夷の源流は初め之を水戸に發し京都に至りて一

して内刺申し下しさなり破れて櫻田の變さはなりし也

爲の策略なるへし故に老公先つ京都に手入をなして幕府干渉の葛藤を與へ次に一橋癇儲君さならは是をして京都の葛藤を解か 煽動に出るのみ尊攘家の本尊は水戸也水戸の目的は他なし老公自から幕府の政を專にし其子の一橋卿を將軍家の養君に立んが るを論したるも井伊氏は大老の職權を以て一言の下に之を退けたりさ云々 定して第一着には條約調印の事を勅令を待たすして之を實行したる也當時不時登城さて水戸老公越前侯が江城に出て其不可な しむるの密謀なるへして臆測したるが故に幕府にして苟も英斷を以て奪攘論の本を治めは京都は其末也容易に治まるべして考

戊辰始未に曰く 大老は如何なれは斯る處置を爲されしやさ尋めるに此際朝廷にては幕府か動旨に背きて恋に外國條約を たり大老は此場合に臨みて水戸尾張越前等の登京あつては事是より破るへしさて偖こそ此處置ありたりさは聞えたり 結びたるを詰責せんさて三家若くは大老の中には至急上京すへしさ命し給はせたるに關東にては適々將軍家薨去の大變に際し

開國起原に日く此比(一に七月八日こあり)京都へ奏上ありし處の書を載す日 按するに六月二十一月老中連署條約調印の上奏二十七日京師に達し二十八日に朝廷集議ありて三家幷大老の内一人上京すへし さの書四日に達す故に此上奏ありしなり 六月廿一日奉書を以奏上之儀に付御三家弁大老の內早々上京可有之候樣被遊度此旨被 仰

進

豫之儀 仰付候御咎も被爲在候折柄旁々以早速上京被 之尾張殿は隱居之上下屋敷住居急度愼能在候趣被 段 体に付いつれも上京難被 へ入津猶英佛等之軍艦數十艘追々渡來可致趣にも相聞え當節の要務諸般引受罷在 去月廿六日被 叡慮之趣 被 仰進度候尤廿一日言上の儀 御領掌被遊候然る處御三家之內尾張中納言殿水戶前中納言殿には 仰出酒井若狹守儀も差急罷登候筈に候間先ッ下總守被差登にて可有之候間 仰付大老井伊掃部頭儀 に付は間 仰付候 部下總守為御使上京被 n 御守護御警衛向一躰の為 仰出 水戶 思召候然處魯亞英三國 中納言殿に 仰 も慎能在其外若輩之仁 付 委細 取 締兼 の船 不東之事 候問 0 21 神奈川品川 て上京 暫時 柄 共 11 上 御 被

七月七日御家 屋伊東貫齋 公儀 被 召出

細

0)

事

柄

御

垂問

被 爲在

候樣

被遊度

思

召

候此段兩卿御心得候て宜被

達

叡開

候樣

被

度

紀伊殿醫師

伊 東 貫

齋

被 召 出 奥 御醫 師 被 仰付 御扶持方三十人扶持二百俵之高に御 足高被下並之通御番料 百俵 被

此 木春 時 召 松 有 出 春岱 醫師醫師等 馬左兵衛督醫 御 藥差 遠田 Ŀ たる山 師 澄 竹內玄同 施 醫師三河守 也 右之面 3 同 も被 樣 々は何 被 召出 n 召出 も當 凰 去 N 時 御 有名の 训 醫 師 日 被 = 蘭醫に 1 命 是 戶 塚清 して公然蘭醫を用 將 海際師州 軍 家御 伊 不 東 例 玄朴 1-よ ひられた b 醫鍋師島家 一俄に被 青

3 は 是を始さす

但 遠 田 澄 施 0 みは脚氣専門の漢醫也蓋將軍家 の御病狀脚 氣 の疑 ひありし 爲なりさそ

七月八日和蘭醫術無業 不苦旨從 公儀 被 仰出

師 和 中 蘭醫術之儀 も有 志之者 先 は 年被 和 蘭醫 仰出 術 之趣 兼帶 も有之候 致し候ても不 共當 苦候 時 廣 < 万國 之所長を 御採用 被遊度折柄

1-

付

七月九二 日 魯 西 亞使節 太田 備後守邸に 至り應

七月十 日 和 蘭國 使 節 と假 條約 を結

假和條蘭 約國

1

外 此 比幕 変の事に當らしむ此五人ハ當時に知 府 水野 筑 後守 永井 玄藩 頭 井 上 られ 信 濃守 12 堀 る幕府の 織 部 IE 俊傑 岩瀬 3 肥 聞 後守 えた 如 h 初 め T 外國 本 行 に任し

二九八

登傳

城國 拜使

禮節

七月十二 日 魯 四 亞 或 使 節 登 城 拜 漕 御

七 月 公 十 方樣 四 日 御 魯西 疝 櫃 亞及英吉 氣 1-付 爲 利 御 佛 名 蘭 代 西 3 宰 條 相 約 樣出 取 紹結 之儀 御 目 見 被 被 仰 仰 出 付

儀 第 通 亞米 判 去 此 る巳 も有之候 申 1: 立 節 付 利 英吉 申立 年 候 加 假 條 條 一之件 約之儀 に付 利 條 々 約 取 船 下 縮 に精 爲 B 總守儀 亞 追 取 先般 替 米 々 K 談 渡來 利 相 被 加之振 御 判 濟 之上 使 充分 居 仰 被 出 候 合を以 條 取 廉 候通 仰付 約 縮 々 無余儀 取 亞 條 て條約 結之儀 米 約 不 日上 取 利 結度旨· 次第 加 之振 京之上無余儀譯柄 御 申立 1-取 て條約 結 合を 申立 佛 可 蘭 以 一候 有 西 之候尤 船 魯西 調 T 條 判 も近 亚 相 約 濟候 先達 之儀 委細及言上候等に候 々渡 御 取 來 處其 結 は T 貿 口 1-致 易 相 北 由 より 成 御 差許 に付 候 然處 魯 是 被 1= Ph III 亦 兼 8 亞 गा 精 仰 相 々 船 被 達 風 8 大 成 得 聞 居 渡 候 没 共 談 候 來 次

意 候

七 月二 + 日 翌安 御 政六 家 御 條 未 目之儀 年 七月 於若 世三 山 日 御 魯 城 或 使 浦 節 長 3 門守 條 約 席 to 達 結 वे 2

御 老 中 脇 坂 中 務 大 輔 3 1)

條英

約國

h

假

同

日

英吉

利

國

ど假

條

約

為

取

替

相

濟

同

船

退

帆

之旨

被

仰

御

家

條

以 今般英吉 テ 假 條 約 利 為 國 使 御 節 取 替 差 越 -相 條 約 成 昨 取 結 + 之儀 九 日 退 申 立 帆 致 候 3 = 候 付 此 再 段為 應 應 心 接 得向 之上 々 願 立 ~ 11] 之 被 趣 相 顶 縮 達 候 x 臦 米 利 加 振 7

翌安 政 未 年六月十五 日 英國 b 交 易 1 條約 7 定

2

八月朔日御座順之儀被 仰出

德川 攝 津守 樣 F 尾州様ナ 1) 御 座 順 之儀 公方樣 思召被為 在御 相 續順 F 被 仰 出

御三家御 席 順之儀 1 從 來 御 先官 = 被 爲依 候 御 例之處 迎 度被 仰 出 = 3 IJ 御當家尾州樣下

申御

順ニ相成リタルナリ

八月八日 公方樣薨去 溫恭院樣御事

實 1 七月三日之比 3 y 御 不 例 = テ 七 日 = 薨去ト 言追々之御手續左之如 3/

七月廿 八 日 御 疝 櫃 氣 = 付 御 表 出 御 不 被遊段當日出 仕之面 マへ 於席 々大老閣老列坐內藤紀伊守

演達

宰相 樣 = 毛 何 P ナ ク 御 表 出 御 不 被 遊段出 仕之面 R 於席 々脇 坂 中 務 大 輔 演 達

一八月朔日右御同断ニ付席達アリ

筑 八 前守 月三日 松 平 御 安藝守溜詰格高家雁之間詰御奏者番登 不 例 = 付 今日 依 差 圖 爲 御 伺 御機嫌 御 家 城於 方 3 席 ŋ 御 々大老閣老 使者御差出 謁有之 有之加州 中納言同

一八月四日御同斷二付為御伺御機嫌

御三家方幷溜詰 初 3. 布 衣 以 上之 御 役 人之夫 々登. 城 於席 々謁大老閣老

但 紀水御登 城無之

八月八日 八 月六日 朝延 御 同 斷 3 リ幕府及水戸以下十三藩 -付 御三家方 初諸大名出 = 仕 勅書ヲ賜 有之

IV

#### 朝書 二言

公武御 大老上 言上大 間大老閣 家以 司心 先般 議 營羽翼之面 殊更深ク被 候得 勅 思召候儀外慮計リ之儀ニモ無之內憂有之候ラハ 設 設 之 事 得 墨 下諸大名衆議被 樹 共 夷 京 如 合躰愈長久之様徳川家ヲ 老其 公 先達 被 何 條約 爲 1 々方今外 惱 、他三家兩 仰 叡 無 テ 餘 出 御 **慮御何之御** 叡慮 候 不審 勅諚諸大 儀 夷追 次第 處 卿家門 恢何卒 聞食度被 水戶 思食 々入 = 尾張 テ 趣意 名衆議 津 於神 列藩外樣譜 候右樣之次第 御扶助 兩家 公武 モ 不容易之時節既 仰出 不 奈 被 御實情ヲ被盡 相 111 ハ愼中之趣 候 有之内ヲ 立 聞食 調 代共 FIJ ハ全ク永世安全 度被 ニテハ蠻夷之儀 勅答之御 使 節 整外夷之梅ヲ不 被 同群議 --人心 聞食 殊更深ク被爲惱 御合躰永久安全之樣 仰 被 次第二 渡候 出 歸 候 候 評定有之誠忠之心ヲ 嚮 右 證 趣 公武御 相背輕卒之取計 猶 ハ暫差置方今 \_ モ 1 何等之罪狀 無之誠 叉間 モ ・受様ニ 可 合躰 相 部 宸襟 拘 下總守上 \_ 1 旁 ニテ被 偏 皇||剡 被 候 被 = = 候哉 以 御 被 為 彼是國家之大事 安 惱 逐 大樹: 京 思食 相 重大之儀 思食 內之治亂 可 糺 難 候早 宸 公賢 被 計 3 一个一个一个 及 図 候 候三家 叡慮 明 調 々可 内 一之所有 印之後 如 11 候 兼 1 樣被 = 或 何 上 テニ E 215 越 候 柳 1.

#### 下八 月 八 日

#### 別紙

勅諚之 樣 可有勘考旨出 趣 被 仰 格之 進 候 右 思召 國家之大 ラ以 被 事 仰 1 勿論 出 候 間 猶 德川 同 列之方 家 ヲ 御扶 々幷兩卿家門之衆以 助 之 思 召 候 間 上隱居 會 議 有 之御 = 主 安全之 ル迄列

藩 同 = モ 御 趣意相心得候樣向々へ 傳達可有之旨被 仰 出 候 以上

八月八日

近衛左大臣 忠 凞

條內大臣 忠 香

鷹司

右大

臣

輔

照

三條前內大臣 實 滿

近衛大納言 忠 房 敬

右之通 衛門 被 關 相 東 渡依 ^ 被 テ同 仰 人忰同幸吉 進水戶家 ~ ノ密勅 即日持參木曾路七日限 ハ七日 = 傳奏衆月番 = テ 同 3 y 十五 御 H 间 朝江戶着差出 家京都詰留守 汉 居 ŋ 後 鵜飼 即 チ 如 吉 左

ト云

其上 拘 羽 如 b 此度幕府諸有司より宿次を以御何無之假條約調印致候趣申來 何 り候條 翼に 水 3 勅 8 戶 不 命 相 前 審 御 深 中 成大切之家筋外夷入津國 下 被 1= 图 候 納言尾張越前蟄居有之候儀如 被 甲斐も無之大樹公京都御伺 宸襟候間三家三卿大老閣老國主外樣譜代會議奉安 思 召 候 右様にて ハ外 政多事之日に當り右樣之次第にて內實に徳川家之盛衰に 夷を差置 何之罪 之趣意 國 狀に候哉難計候得 も相立 內人心之折 不申 候 候儀右之通にてい折角 合 1-8 大樹公賢明之處有 相 共三家家門之儀 **長熱候處置有之度被** 拘 候儀深 被惱 ハ抑管之 司 己一之所存 宸襟候 天朝よ

思

召候事

口 上

斯て幕府 忠之心 今度被 安全 汰之 勢を 惱 節旣 內 尤至 不 受樣 皇國 議 大樹 水戶家諸大名筆 0 治亂 異に をも 1-趣 或 極 宸 を以篤 被 襟彼 公賢 公武 人 被 7 重大之儀 n 心 大 前 及 如 仰 i 被 本 老上 記 是國 明 出 世 存 思 御 何 0 之處 界 3 歸 と更に 0 候 召 合 聞 候 聞 家之大 躰に 中 23 早 相 嚮 食 京 調 割據 有 勅 右 被 EII 勅 1= 頭 候 躰 K 糺 て被 之後 深 さ 可 諚 諚 處 1 8 司 御 n 事 何 心 るに 致 國 仰出 黑 0 被 1= 蠻 政 可 勢を 內治 商 惱 得 言上 對 夷 務 1 安 拘 等之罪狀に 夷 候 條 L 依 万端 如 0) 議 被 候 何 振ひ候折抦漫りに争端 形 平 間 叡 叡 惱 處 約 所 T さ御 勢性古さ變革 御 勅 公武 慮 水 慮 叡 調 别 大老閣老其他 司 候樣 諚 何 委任 慮 即 紙 宸 戶 代 尾 卒 之 御 候 不 被 襟 御 を 趣奉 審 合躰 哉難 兼 張 伺 條 以 0) 之御 公武 先達 御 思 兩 T 仰 て三家以下 召 思 左 儀 畏 爤 計 家 出 三家三 召 0 外 愼 御 趣意 て諸 候 1-候 候 いり 御 慮計 實情 右樣 1 中之 12 n 右 長 如 ~ 共 8 候 付 L 久之樣徳川家を 大名衆 < n 抑營羽 奏 を 不 航 御 之次第にて 其 を開 卿 b 諸大名 趣 ~ 50 の儀 被 被 相 E 段 海 家 或 躰を深 門 之術 8 杰 立 議 あ 相 き候 1-衆 翼之面 聞 御 尤 b 如 列 被 心 ても 藩 合 得 T 何 議 食 相 1 被 A. 躰 は 勅答之御 聞 開 外 3 III n 御扶 無之內 **養夷之儀** 8 被 樣 々當今外 又其 永久安全の 食 排, 1 1 不 V 度被 為 聞 1 軍 重 譜 III 大之御 余宗室 然 制 助 代 召 次第 兵器等 憂有 度 思 有 共 3 被 之內 夷追 0 间 召 n 暫く 見込多 1 之候 樣 1-111 候 间 0) 之詮 實戰 相 抓 や整 群 仰 [11] T 々入 1-H 背 3 差 0) 减 T 1-大 171 分 11: 咖啡 も無之誠 御 外 候 8 偏 付 評 n 卒之収 方今 夷之侮 殊 不 に有之最 儀乍 定 相 諸大名之 n 13 有之誠 全 容 樣 試 更 恋御 深 永 易 御 思 御 强

肚芋

世

被

TP

沙

計

沙

召

被 言 に付 打拂 揃 候 3 别 御 F 使 處 取 不 計 間 勅 又 今 とも 叡 申 3 候 慮 々朝 候 部 候 别 申 依 8 1-雁 終 7 下 立 7 却 愼 總 付 諸 1-譴 候 水 T 中 御 被 宇 侯 n 间 戶家 奔 御 成 被 返答 之赤 0) B 差 有 趣 水 命 K 意に 候段 戶家 登 不 心 之候 1= 候等に 相 相 渡 觸 勅 乍 濟之內亞 尋 得 n 被 恐 諚 候 御 n 共 爭亂 0 成 御 相 樣 國 必 勝 趣 下 尤 成 被 体 候 候 或 之算 8 0) 12 0 之使者 基 樣 處御 拘 御 仰 刚 藩 無之 儀 出 1-0 h 儀 百 可 さ奉 不 候 ~ 被 例 1-相 申 申 は 達 成 實 存 引 立 皇國 付 3 候 に付 以 續 候 候 則 0) 事 次第 乍 御 衆 不 御 [/4] 容易 御 中 寻 議 去 n 面 御差 隱 1= 之 中 再 も有之假 隱 1 決之 御 相 海 應 中 止 儀 泛 相 成 岸 被 1-乍 御 候 E 成 ~ 恐國 條 成 處 假 群 寻 彼 n 候 候 是 約 條 蠻 1-同 樣之見 引受候 間 內 調 相 延 約 ~ 共不 此旨 治 引 FIJ 成 件 爲 平 候 1= 込に 宜被 L 日 儀 T T に下 事 公武 候 殊 叡 n 有之候 譯 盧 達 情 1-\_\_ 總 古 抓 御 目. 御 御 守 奏 合 例 分 難 之 侗 聞 E 躰 今少 盡 勝 b W 候 京 3 筆 利 B 不 委細 無之 紙 々 0 被 相 n 出 厚 有 遊 11 爲 成

港 候 先般 御 處 繼 0) 躰 來 越 慮 條 T 中 大 約 神 0) 0 良法 老井 趣 守 拘 州 不 御 容 儀 h U) 易之上 を變革 尤の 後 大 外 伊 康 患 或 直 難 國 丽 次 御 第 一今度假 0 家 測 取 n 儀 に思 0) 尚 扱 0) 安危 之儀 由 は 左 召候依 盟 言 條 0 或 1-書 E 約 1= 之 人 係 付 候 面 之 心 1= 趣 為 3 h 付 誠 京 1= 0 伺 勅 猶 歸 1-師 T 靛 御 向 叡慮 不 n 呈 容 0) 御 1 家 通 B 易 L 國 御 關 御 以 拘 本 威 使 Ť 三家以 始 白 難 b 破 諸大名 永世 仰付 T 0 閱 被 神 下 一安全 宮御 覧 E 諸大名 思 京 30 被 召 難 代 請 0 量 A 節 々 Z 其 仰 諸 深 亚 ~ 書 被 被為 墨 出 聊 被 群 腦 利 再 仰 THE 對 議 加 日 恐多 出 衆 叡 條 1= < 慮 約 候 議 8 處各 今 被 候 0) 1-度 條 尤 存意 往 委細 वि 0) 思 有 年 條 及言 別 1 殊に 删 東 田

E

開

照

御 樣子 御試 假 戰 芝 由 入 候 H 兵端 通 n 神 1 加 及 津 登 祇 道 被 條 党 1-0) n n 13 注 致し 配 御 各 任 をも 御 冥眷 口 > 約 上 1n を 無之樣 用 有之最 開 哉 Fi 案文 處 進 制 勝 或 候 n 候 書 意 1 篤 利 置 御 往 兵器 右 候 年之後 之 尤 翰 候 候 恐不 3 國 70 相 T 々 0) 取扱可 阼 差 處 得 御 外 趣 得 成 は 非 等 內 力 出 少 勝算 凡外洋 年 共 乳 國 御 疲 候 常之人 實戰 去月十 候 弊 候 今度英佛 只 兵 差許 とも 以 L 々 儀 致之由 有之間 より 軍 之 に付 可有 來 今之處 縱 相 忽洋 七 時 分 材 相 各國 8 試 相 使者 之其 段 御 を窺 舊 願 日 成 8 3 申立 先神 外之各 候 下 1: 開 梁 往 0) 0) K 敷 出 假 軍 內 差 衆 3 田 T 相 0) 來 古 形勢變革 15 候に付諸役 越 弊 條 艦 表 防 諸 奈 全人 n 成 議 0) 3 禦の 約 清 穩當之御 候 111 有 見込 ~ 候 相 或 躛 n 案 渡 之候 國 共 長 n 仇 立 强 瑞 (1) 來之亞 其 文 手 崎 候 る當 響 大 弱 1= 0 1 軍 墨夷 循 とも 戰 間 勢 隨 0 國 箱 船 ~ 0) 共何 人 趣 1= + 1= 舘 思 沙 然 3 和 ひ蒸氣 之例 中評議に 御 勝 船 分 京 之理 汰 To 異 新 時 相 差許 其 1-相 師 潟 な 時 分 1= 1-成 一勢に し若 彼 彼 無之 整 に效 1= 多 差 1 1-1= 世 船 始 候 有 國 向 改 かっ 有 界 異 等 T 之調 し皇國 驱 之併 致後 乘 候 Ŀ 諸 交 も縱分忽 0 15 1 候 復 中 致 使 江 易 L n 國 願 割 T n n FI 近 者 時 海 L 耳 御 種 據 禽 明 n > 雏 恩 宜 表 相 々 難 岸 差 四 唯 々有之精 厭 航 如 0 1 及 許 之夷 濟 彌 今無謀之爭端 w 何 势 0) 相 ~ 面 同 游 戰 寄 被 御 候 有 之海 N 御 y 成 樣 成 0 警備 之得 爭 1 召寄 70 次第 術統 n 國 大 情 ス 1-候 並 和 工 岸 振 唱 1 近 ~ K とも 何 渡 談 衆 Phi 失 1: 10 通 戰 小丁 15 8 ~ 相 程 辩 洋 利 襲 判 來 來 0 相 及 候 開 評 候 被 整 害 之上 致 候 0 不 折 天 (1) 0 15 2 な T 開 寫 軍 者 趣 道 [90] 凡 御 ηſ 死 抗 得 涯 n 遂 盤 强 言 -試 申 後 是 亚 何 収 B 0 通 3 共 沙生 n 訴 組 E 風 3 船 候 縮 思 より 今に 此隣 0) 炎 死 之為 共 俗 神奈 摊 Z L 運 T 洲 辨 聞 企 御 年 計 漕 容易 候 情 AHE. 計 3 ( 千 之內 你 3 有之 11] 御 心 態以 别 to 今 此 相 候 b 8 Ŀ 問 日 使 條 妨 H Ŀ 候 成 ~

諸大名建議にも只今争端を開候てハ不容易御大事之由尤一兩人ハ別段之存意も申立候 策に候共不 掛井上信濃守岩瀬肥後守調印致し候儀御差許相成候然る處先般勅諚之趣も有之縱合一 候とも相雪候術無之質以不容易 に無之候 0 叡聞 形勢御採用難相 候 猶 を開 てい調印 被遂 破 万一 仰出 清國 奏聞候て右樣御取計有之候儀の 成 不成の勿論之事に候へざも併彼是手間取候內英佛等の軍艦渡來自然混雜 候條 次第 0 覆轍を踐候樣の義有之候てい憂患今日に十倍致し汚辱を後代に 々之御旨い左に被 ハ前文之通に候 儀に候間非を見て進むも道にあらす何分危急の への只紙上之常理而已に有之實に無御據次第宜可被達 仰 進候 叡慮之程も如何可有之と恐入思召候 場 合に迫 時之御計 へ共今日 へざも り應接 相 致し 傳

被仰出之條々

永世安全被安 叡慮之事

不拘國

外後患無之方畧之事

下田條約之外不被遊 御許容候節の自然及異變候も難計に付防禦之處置被 聞食

之術を行ふに道を以て為すへきの為條約再議年限之間西洋各國に和親御取結相 衆議言上之上 右
れ
弘
安
度
蒙
古
之
志
襲
來
候
時
の へ共方今洋外各國 可致儀 **叡慮猶難被決候** n 決 L 0 て難相 形勢を御洞察有之候てい容易之御處置 如 成 ハン伊勢神 時勢に付御熟考衆評の上堅制强兵を内に蓄 く一國の儀に候ハン如何樣にも可奉安 宮 神 慮可被 何定儀 も難相 も可有之哉之事 成 又此後御 宸襟樣 へ外に 成 候 國 0 港 手術も可有 n n 永世 内に ゝ素より 平 夷 安 族

之御 厚く 外諸蠻 許 異變 及候 を經 口 從 從 銘 利 之心を生せすん 傳 御 nし 相 處置 を小 欲に 至 相 0 々奇特 共各 潭 成 給 すし 御取 成 大 出 國 哉 事 有 走 候 0 來 3 8 々に 0) 港に嚴 德 3 開闢 扱有 大軍 る夷 實に方今の 之候 出 ^ T 怨儀 を示 も前 來之程 危急に き程 海 謀 神 八情追 之御 外 b 70 以 n B 或 來相 禁之制 條 之事 0) 御 7 清 結 n L 不 あ 交易 術 0 迫 諸 撫 可恐中に 淨 年御 も難 制 15 3 時 通 承 智 恤 b 懂 御 獨 n 0 勢猥 の神武 度を立 以 無據 難あ 此 有之內 を被 自 嚴禁を立終に 計候 の名と改獻貢 風 國に多分の品 ^ て懐け カコ 方 儀 由 らす左候 りに 3 0 加 8 畿 1 ^ 0) を以て 犯す者 拔群 間 掌 懐け n 内 候 志 1-中 近邊迄 候 兵端や開候 假 つい 敷 n 願 令 嫐 1= 御 に 自 多 時 五六年 海外に 無之一 夷人の とし 歸服 然 納る 或 其餘 起し n 然 n ~ 字 數 嚴重に罸し 禁を n と奪 n 方今の 永世 內 港 致 0) て諸品持來候 山 1 同に其 事三韓 てか 此 嚴 諸 御 無 0 是 し獻貢 信 申 一安全奉 比 方 御 事 威光を示し 後 重 堂 0) 其 場 志を生 1= も隨 類 開 0) 必 害永 策に 有之候 守者 度 合 掌握 L の品 然 利 安 を得候 皇 て從 1-T n 0) 統 世 入 兵 臨 相效 國 护 n 儀 0 撫恤 候樣 持來 叡 庫 往 も出 我 に及ふ 樣 天壌と 主 2 n に候 慮基 尊 强 L を開大 古 N 月 相 上 其 老 來 候 致し候 成 T 1-可 b 不 め ~ 彼 復すへ 質を 中北 本 へく寛裕穏 候 僅 與に無窮 加 候 可 時 n 能 H. 坂 樣 申 智 1 T O) ~ n 辨 T 交易に倍 御 8 兵 御 E 右 可 Tit n n 商賣 庫 一不敬の を第 を辨 彌懷 し假 或 > 此 制 取 1-候 往 躰 E 0 計 及 御 ----港 當の 々 幾 V 分 有 成 15 知 1n 0) 致候 許 皇統 不 御 12 を開 漸 時勢 之候 域 0) して報 势 洲 1 抱 御 心 も有 遠客 蔣 め मि K K 共 後 狄 灰 西己 1= 水 候 万 n 相 n 居留 化に 皇巡 之候 悲 計有 游 儀迄 ど跳 3 そし ひ遺 皇統 ゝ是に於て 0) > 成 幾干 筋 候 無之方畧 も若 之漸 泛 餘 T B 無之樣 0) n 1: n E 尊信 襟程 慶ど 御 風 候樣 帅 0) > 别 此 n n 不 服 洋 17

御 可有 大 事 に及 御座と思召候右の通十三四年の後條約改正迄之間篤と御試精々人心を盡し候上 ひ自然和戰兩條難被決儀も有之候ハン伊勢 神宮之神慮御伺に相成無二の御決定被

遊度思召候右の 趣宜被達 十三藩、尾張、越前、加賀、薩摩、肥後、筑前、安藥、長門、因幡、備前、伊勢、阿波、土佐也十九月水戶廟間部 叡聞候

戊辰始末ニ日ク 用タルへシト止メタルヲ以テ伊三次モ姑クハ思ヒ止リテ類ニ薩摩守殿ノ上京ヲ待居タルニ何ソ計ラン薩摩守殿ニハー引病ニ罹 十五代史ニ日ク リテ七月二十日二本去アリシ旨京都二聞エタレバ何レモ愕然トシテ氣ヲ失ヘリ伊三次ハ薩摩守殿卒去アレハトテ俄ニ落膽スへ 伊知地龍右衛門 其初水戸ラ發シテ京都二上リタル時外强チニ密動ラ水戸ニ下シ賜ラン事ラ請と奉ラントノ意アツテノ事ニハ非ス三條內大臣 四日幕府ヨリ家門諸大名ニ 彦根大老二御所総アラセラルルニ己レハ銀テ公ノ知遇チ得タレハ公二依テ彦根へ大老職チ辭退スへキ旨チ諭サレン事チ請 **チ沮抑スルニ決ス二十八日間部太田水戸邸ニ至リテ** ヘシ此儀調ハスハ尾張水戸越前ノ三家ヲ赦免アル様ニ計ラフベシトテ上京セシナリトハ聞エシ然ルニ薩藩西郷吉兵衛 侍が寄二京都二上リテ清水寺住職月照上人ト共二其事二盡力セショリ起リシトハ知ラレタレ事ノ情ラ尋ヌルニ伊三次トラモ 藩ノ精兵ラ率と來テ京都ラ守護シ奉リ動令ラ幕府ニ下シテ 製旨ラ奉セシメントノ内議既ニ定マリタレハ左ル計畫 朝意チ奉スルナシ初 (故伊知地正治) 等其旅館ニ來テ來ル九月八主君薩摩守參勤之期ニ當リテ八月二八庭兄島ヲ發シ給フヘシ其時 京都ヨリ直二諸侯へ 動書チ下サセラル、事ハ未及曾テ有サルノ例ナリ然ルチ敢テ此沙汰二及 太田ヲ其邸ニメシテ ルハ如何ト尋ヌレハ元薩州之藩士ニテ當時水戶ノ領地多賀郡上櫻井村ニ寓居セシ月下部伊三次トイへ **駒書ヲ回示スニ十七日京都所司代ヨリ 駒書ハ關白殿下ノ知ラサル所ナルヲ報ス大老老中益々是** 動書之發スル岩倉侍從獨之チ不可トナシ其行ハルヘカラサルチ言果シテ其言ノ如シ二十 勃書ラ示ス二人大老ト謀り 之ラ回示スルラ拒ム二決ス水戸卿發スル事不能十三 動書ラ示ス事サ停ム三十日水戸卿ノ家老五人ヲ退ケシム卿之二從 ハセタ

皆仰渡サレタリ吉左衛門ハ謹テ是ヲ承リ其子幸吉ヲ江戸ニ差下シタレハ幸吉ハ夜ニ日ニ繼テ東行シ八月十六日ノ夜小石川ノ水 蓮院宮ニモコレニ典カラセ玉ヒ遂ニ内議ヲ定メテ左ノ則旨ヲ京都水戸邸ノ留守居總飼吉左衛門ニ下サレ速ニ中納言ニ達スへキ 立入テ其事ニ周旋セリ此時朝廷ノ大臣ニテ此儀ヲ賛助アリタルハ近衛左大臣忠熙鷹司右大臣輔熙

三條內大臣實萬

キニ非ス水戶ハ依テ以テ事チナスへキノ藩ナリ勃使チ水戶家へ申シ請ヒテ其氣勢ヲ激マスへシトテ川照上人下共ニ經神ノ許ニ

## 九月三日

御

八月十三日 老中間 佛 郎 察艦三隻品川 部下總守發途上京此 濟に入る芝眞福寺に 日所 代酒井若狹守 宿 0

水戶家

ふへい間

下總守

(

勝朝 七

臣

太田

備中守

(資始

朝

ナ

遭

シテ

東人

書ヲ諸侯ニ示サ

ル

युह

ハ内藩

则

ラ

3

外清

1) 及

及 ル

IV

E

ノアリテ斯

書チ請と

季リ

タ

ガ

如シト

回

報アリケ

v

ハ偖コソ仔細アル事ナレトテ

再問部

太田

ノ閣老チ 行志

水戶 事ハ水

泄 =

チ諸侯ニ示サ

iv

ハ圏

然無用

IV

~

シト

達シ下總守殿ニ內意ラ含テ京都

へ差上サ

レタリ京都

ノ諸

ハ下總守殿

凹坑

テ大二憂ヒ水戸

ク事チ泉ン

トチ型ン

デ維飼幸吉ニ

迫リケレ

ハ幸吉

ハ鷹司家ノ諸大夫小林民部權

大輔

就テ綸旨サ水

~ >

ト達シ更ニ急使チ馳セテ京都

所司

代泗井若狹守殿

(忠義朝

臣

二其事情ラ問合セ

及

IV

二所司代日

业上

以來 無川

二下 聞

シ陽

ハラン

コ

トチ請 ノ早 事

E

v

毛 7 及 ル

權

大輔

ハ遲疑シテ其事ヲ誤ラサ

1)

7

飼吉左衛門

ハ然ラ

ハ水戸ョ

リチ

起サ

2

デ書ラ安島帶

刀二贈り京都

ノ有 汉

志 1

ハ皆水川

ノ事チ界ルチュムニ

切ナ

1)

3/

ŀ v

意チ 湖湾

通シ

タリ

是ハ九月十八月

ノボナ

水丹波守

ノ如

ハ開封

スシテ火 備、

ノ中ニ投シ藩主

--臣 告 1

ケサ 毛

ハ間

エシ大老

八此事

サ間テ容易ナラサル事件ナ

勅シ玉

E n

ケ

ル

カッ

越

薩

長、土、 タモ

之五藩

ハ命チ奉シタ

其

他 リシト

ハ或

ハコ

v

チ幕府ニ告

ケ或

ハ賦シテ答へ

参ラズ<br />
尼藩

右

ノ如

水厂家へ刺七

ラレ倫又尾張越前

加賀薩摩肥後筑前安藝長門因

幡

備前津阿波土佐

ノ十三藩

へ水戸家二カチ合ス

邸

=

3/

テ

朝

書チ中

(慶篤卿)

十五代史 ---日ク 近衛忠凞公內覽トナル間部途ニ在テンチ開

四 日京都 ノ論九條關白倫忠公ノスル 所チ憎ミ 關 東 內應 मृ 誘 IV ナ 以 テナ ال 追テンサ

司

チ幽閉 ラサ 條關白二 旨 戊辰始末 ナ事 iv シ奉リ 及 七 訊 サ 12 テ幕府チ 儀 丰 = ニアラ 中サ 二候得 鷹司前關白 日 v 7 ケ ブ外國ト條約ヲ結ヒ ノミ ハ今若シ ル 下 罪 ハ水戸老公 政通近衛左大臣輔忠熙鷹司右大臣輔熙三條前內大臣實滿 權大輔以下京都 總守殿 t 和親 ラ IV ハ既 ナ • 破 ノ異 > 二京都 大 1) 流き主 テ朝 一テ幕府 及 ノ諸有志三十余人チ指縛シテ ル 二到着アッテ直ニ吉左衛門父子 旨尹宗セ ハ姑の權宜チ以テ彼 チ苦 張シ幕府 3/ メ洪機ニ 1 チ ナラハ 罪シ 玉フ事 乘 先以 =/ ノ請 テ 更二 二從七 テ老公チ罪セ 江戸ニ護送シ是ヨリ 橋卵 其謂ナシ原來老公ハ甲寅之年 チ逮捕 ナ将 禍チ舒 第三 ノ諸 # =/ ル 其書而 立 ル 公升落飾塾居セ ノ策ニテ己チ得サ ラズ 1 **楽連シテ** 37 ナ 然 毛 无 途中 ルナ ア老公ニ 親王大臣 12 3/ メ朝 ル次第 怕 於 サ源 将 =/ 1 狂 1 左 ナ 二及水 12 ラ III 一幕府 Jic ラ =/ v 及 义 1) 知 ル 次

九月七日佛 關 两 國 1 條約為取替相濟同艦退帆

スニ至

フ夫ョリ際司家之臣小林民部儒士順三樹三郎等ヲ續々拘鐅シテ江戶ニ檻致ス此事翌六年已未ニ渉リ遂ニ前古未智有ノ大獄ヲ起 ト課リ所司代及と町奉行ノ偵吏ニ令シ其動靜ラ何察セシメ九月八日ラ以テ處士梅田源次郎ヲ捕へ又水藩之留守居總嗣父子ヲ拘 開國起原二日

7

水藩之士ハ定儲之事ヲ周旋シ

先二水戸家へ下サセ玉フ處ノ動書チ取收ムへシトノ御書チ得テ其繁安政六年末二月二リ關東へ歸ラレタリ

是ヨリ先慷慨愛國之志士多力京師二集と尊攘ノ說ヲ唱へ公卿問二出入シ交々幕府外交之非舉ヲ論

陰ニ幕府ヲ沮格セン事ヲ務ム於是間部閣老入京之後彦根之腹心長野主膳

存スル處ニテ候幸ニ朝廷幕府チ憐マセ玉ハ、願カハ速ニ家茂へ將軍職チ宣下アツテ他

レ朝廷ニテハ斯ル事トハ露モ知シ召レス老公ハ忠誠無二ノ方ナリト御信用アッテ共ニ幕府チ責メサセラル

今度佛 御 老中脇坂 蘭 陆 國 中 3 務 1) 大輔 使 節 差越條 3 ŋ 達

候此段心得 F 3/ ラ 向 々 ^ 可 被 約 相 達候 取結候儀英吉利ノ振合ヲ以テ條約為御取替相成昨六日退帆致シ

九月廿七日上使松平 和 泉守 7 以

悪疫大に流 行す

温恭院樣為御遺物

御

脇

差

腰御

拜領

惡疫流行

首夏の比 カジ 晩夏より疫熱流行死亡夥き處七八月之交に至 より 初秋 1-至り雨濕打續き三伏之暑も堪 へが ては たき日 奇 病 なく八月尚陰雨 横 行 傳 楽す 其 症 多人 は 李 L め 甚 腹 痛し 不 順 な T

くの 暴瀉暴吐 暇もなし故に免るゝものあるを不聞都下日 三回の 1.13 忽衰弱手足氷冷硬堅或は咳逆出 々死亡之數絕て知 て 刻华 時に経脈 るべか らず遂に奇怪妖妄の説 日 一此症に 罹 \$2 醫を招

ノ野心ヲ絶シメ玉フヘシト請

七季リ遂

ス又

、事幕府

人心を蠱惑し物狀騒然實に未曾有の事といへり

醫師 保 A b 夜 邊にて一人のみなり町奉行 未た去らさるに早九州より發し東海道夫 四 竹 內靜 時に 至る迄診斷に招る 庵之話に前日外人品海に入る時 の書上多少を混し日々三千人といふ質に左もあるへ >事日々十家に下らす醫を招く程にて 2到底循なし養気竹田 より都下に入り芝邊築地赤坂麹町 トルコ國 今惡病甚し恐らく日本にも流行せんご其外 新宿甚しく唯大久 く黄野家に歸 玄同

家に

てか

其妻及

ひ塾生轎夫合

て五人死せりと云ふ

< 九月 有樣故梓 を見たりさ 赤坂を過き玉ひしに送葬の者九ッ滯りたりと又家僕を赤坂町に使せしめたるに暫 及 0 0 物を禁して膓胃を清 近 ひたり一々番號を付し後に至る者 なく勿論豫防消毒环 初 來之虎列 0) 比或る火葬場に送屍の者初 人に棺 信 、刺病たるべしと雖も何分初ての事故醫といへとも其病名病症治療の方を確 カコ 兄ハ なくして素麵箱酒樽 加州 ふすべしてい一般の説なり俗にい之をコ の事夢に の藩たりし も沙汰なく唯傷寒、寒霍乱杯の激症を斷して大酒大食魚肉 甚しきハ藁旅に かっ ハ敷拾日を過されい焼く能いすど其日 めい六十人なりしが二日目の七十人三日目にい百人の 同邸之門前を一日に葬式百二十過きたり 包み野邊送りせしも見受けたりとなり ロリと 2 とも 君 時 1: 語 に葬 御 發灣 n 知 池 b 廖屼 九ツ のも 如 此

八月廿三日大目付よりの布達に

此 都 節流 て身を冷す事なく腹に木綿を巻き大酒大食を慎み其外こなれ 行 之暴 鴻 病 次其 療治 方種 々ある趣にい候 へ共其内素人可心得法を示す豫め是を防くにい かっ たき食物を一切給申 i 敷若此

從御 三元 位服 任

> 十月二十一日寺 樟腦 症催し候れ 是に准し 一人なりさあ 小 华 藥 一二匁を入 して治するもの少か 時位 て藩 早 方 ツ・ 々其外醫師 社奉行より上申に今度流行病にて死亡の者寺院に取置候惣數二万八千四百二十 界す 度々 n 々寢 あ 張 72 所に入りて飯食を慎み惣身を温め左に記す芳香散さい 3 > 等にても種 らず且又吐瀉甚しく惣身冷る程に ~ めて木綿の切れにひたし腹弁手足へ靜にすり込芥子泥を心下腹 L 々の藥法手當の方等論達訓示の向々夥しき事 至りし者は焼酎

十月六日年始 八 朔 五節句 月 次 御 禮 御 登 城 被 仰

十月十二日 御 登 城 彼 遊候 處御 元服 被 何 出 御 字御 頂戴 茂承卿 1 奉稱被爲任從三位宰相 中將

出

御兼官 ノ旨 被 仰 出

十月廿三日

上樣御

家

=

被

為

成

候

節

舜恭院

樣

3 リ追

々

御

讓

リノ

惣

網

代御駕籠御

譲リ被遊以來

御

用 被 遊 候 樣 F 御 沙汰 候 尤 以 來 ノ御家格 = 不 相 成 候 段 被 仰出

+ 月四 日 御 袖 留 御 祝 儀 被 為整

+ + 月晦 月世 日 九 來 日 未 青山權 年 3 リ子年迄六ヶ年之內御獻上物是迄之通御省畧被 田 原御 屋敷被 仰立 ノ通御差上被成 候樣被 仰 出 仰立之通相濟

十二月朔日家茂公將軍

宣下

ふ薬を用ゆへし是の

一二合中

1= 龍

腦又

n

华

手足

なりし

御當日ョリ 公方樣下可奉稱旨十一月二十一日二被

仰

出

十二月廿三日水野土佐守安藤飛驒守へ

公方樣 御 幼 年 3 1) 心勞精勤 \_ 付 御鞍 鐙 拜 領 被 仰 付

十二月二十六日 勢 州 志郡 見 永村 未 松 儀 母 = 孝行 = 付 御 褒美 F 3 テ 鳥 E 71.

一十二月二十七日於京都間部下總守へ 勅答被 仰出

彌 サ 守 儀 釐夷 所 酒 ケ 御 御 毛 井岩 前 歎 被 循豫 公武 和 々 爲 親貿易以 息、 合躰 之御 御 狹 被 在 或 守 候 法 事 E 思 -下 テ 通 京 召 當 -何 候 後 候 1 1) 御 鎖國 殊 分 彼是 條 代 = 早 付 件 = 3 被 言上之 日 1) 1 良法 皇國 神 议 回 始 良策 被 宮 被 惱 趣 = 弁 行 1 先 可 叡 京 瑕 候 1 引戾段 件 懂 慮 師 テ 近 大樹 候 1 1 通 海 御 實 神 之儀 公以 趣意 州 可 = 致ノ 被 被 1 引 下 對 汚 1 1 先 儀 穢 春 戾 大 老老中 日 候 被 來 皇太 旣 申 於 度 = 聞 達 K 神 不 先朝 得 食 被 候 役 宮始 通 誠 JE. K 全 仰 事 = = = 御 以 情 出 E 御 毛 傳 御 何 共 代 27 候 審 或 安 V 御 々恐 被 心 於 11 惱 1 -神 御 1 釐 多 = 器 御 候 氷 叡 彼 比 解 到声 處 慮 彼 1 加 今般 相 被 彼 = 何 候 譯 重 為 然 候 在 溆 HI ME 何 之深 御 方 慮 出 w 部 4 上 下總 今 相 1 速 御 7

安政六年已未

候

間

宜

御

勘考

被

仰

出

候

事

公 十 六 歲

一正月十六日神奈川長崎函館開港被 仰出

神奈川 長 崎 冰 舘 港 追 K 御 開 丰 相 成 候 ---付 テ 1 右 港 出 稼 + 又 27 移 住 致 2 朋务 EJE. = 酒 賣 致 サ ス 15

ク 條 望之 モ 1 27 其港 K 1 所 役 人 ~ 引 合 候 樣 वि 致 候 三月廿八

日

深

]1]

新

向

初守間御御

御東部祝前 內歸下儀髮

> 登 爱 城 拜 至 禮 テ 和 事 親交易 等 畧 シ テ 儀 不 全 揭 ク

一月十二 日 御 前髮被 為 執 於御座之間御規式被爲整

二月二十日 間 部 下總守 京都發途東歸 ス 淵京 百 五十余日

也

二月廿三 日 御 代 初 テ 御 内書 御 頂 戴被 游

三月十三 日 大 師 河 原 平 間 寺 御 參詣

地 之御 行 列 品品 川 東海 寺 3 1) 御 往 來共騎 馬 御 供 = テ 御

乘

被

遊

~

1

內

7

松平

遠

守殿

御 相 對 替 御 願 1 大 通 被 橋 仰出 松平 右 遠 1 江. 御 守 殿下 屋敷深 屋 敷ヲ 川 万年 此 橋御 御 方 屋敷 深川 ト唱 小名木川 候 事 御屋敷

游

是月ケ鳳 凰 閣 御 庭 = 於テ 大 的 五二間十 千射 被

栗生 如 兵 シ 助 3 1) 差 Ŀ 汉 w 初 代 雁 金弓六分七厘六分八厘 張 側黑 押手 作吉次 御 弓 掛 作吉豊 御 用 Ł 御 步合

左

中 同 b 九十六本 九 十三本

初

百

同 九 + 四 本

同 皆 中

四百

**漬百** 

六月二

日

=

魯

西

亞

佛

蘭

西

、英吉利

间

蘭陀、

亞

米

利

加

五

ケ

國

交易御差許

未六月

3

IJ

神

奈川長崎

箱

舘

港

=

於テ

商

人共勝手

商賣可遂

御

紋付

1

品

初

御

制

禁之品

々賣渡不

相

成旨委細

ノ布

告其

他交易

=

關

ス

IV

布

達

追

々續

々被

仰出

T

1)

=

1

定

V

IV

爾

來

外

舶

往

來

頻

繁

ナ

w

ハ

當然之事

汉

"

依

テ

以

後其

出

入

應

接

七百 同 同 同 九十八 九十九本 九十九本 本

八百

同 九十九本

同

同 九十 九本

惣中 j 九百七十七本

御 試 御 中

御相 權 右 續後 衛門は大名藝に の岡權 右 衛門 成らせられぬ様にと愈憚る處なく嚴かに授け奉りしにそ頗る御名手 御御馬人敷 御師範 申上常に御修業之處御手前も被爲勝强 弓御得意なりし

七月廿七日於橫濱本町魯西亞人二名斬殺せらる水戶攘夷黨の所為と沙汰せり

せられしさい

2

開港の 會に及ばざりき此時の奉行は水野筑後守にて外國奉行領神奈川奉行さして出張したるなり常夜此變報に接したれごも水 運上所に駈付て奉行に面會を求めたるに奉行は戸部の役所にありて逮捕の合を下すに從事して未た現場に出張せさるを以て面 りき此兇行者は水戸の攘夷黨か然らずば其一味の輩なるべしさは一般に推測せる所にてありけり各國の領事は此 者の所持具たるを知つたれ共普通の晶なれば踪跡を覚むるの證とするに足らざりしかば幕府は遂に其兇行者を得ること能はざ れは右暴殺の兇行者は逸早くも何方へか逃去りて之を捜索する事を得ず尤其場には雪駄片隻雨天の日傘なご取残しありて兇行 諸役人は直に<br />
基を戸部なる奉行所に<br />
注進し殿に追捕か合したれきも何かいかにも<br />
開港草創の際にて取締向も未だ立ざりし も非ざりしかご斯く突然横濱にて起るべしこは豫期せざりし所なりき ムラウ井ヨ 福 地 初めより水戸及び其他諸藩の士人弁に有志の浮浪の徒は外國人暗殺を企るこいへる風説ありて幕府は敢て戒心なきにし 源 フ伯 郎 カジ が率たる艦隊の中にて當時横濱に來舶したる軍艦乘組の土官なり)是より先き攘夷論は漸く世上に其勢を得て 懷往 事 談 1 日 < 通りに於て兩人を殺害したり其被害者を撿すれは露國の士官なりさ云へり(是は前文此夜酉の刻(午後九時)何者さも知れす武士數人にて外國人の遊歩するを附狙ひ本町 (午後九時) 何者さも知れす武士數人にて外國人の遊歩するな附狙 (安政四年條約談判さして米國全權 ハルリスが出府の時 出張の

川奉行竹本圖書頭(後に淡路守)は本式の供連にて共葬に會したり共墓は其後英國領事ポワルトワイス之か擔當して建築した 與り聞たれば當時屏風水野の稱ありき(即ち今日にて所謂黑幕なり)而して右の士官は是な横濱増徳院の境内に葬り當日神奈 第二第三の順次を誤る)で云ふ事にて結了し是に由て水野筑後守は外國奉行氣神奈川奉行を発せられて御軍艦泰行に遷された は奉行をして會せしむべし(第二)日本政府は其費用を以て不幸なる被害者士官の爲に葬を營み其墳墓を横濱に建立すべし(今 て自から逮捕を令せさりしは怠慢なるが故に日本政府は奉行を罸すべし(第三)日本政府は露國全權に此事を謝し右の葬式に 其責に任せざる可からず而て如何にして日本政府が震國に満足を與ふるか如何にして日本政府は向後外國人の生命を保護する なりさて翌朝例刻に至りて運上所へ出張したりき 日本に於て暴徒が露國海軍士官を暗殺したる事容易の事に非す日本政府は 來持重の人なりければ一二の外國人殺害せられたりさて奉行たる者が倉皇て出張すへきに非す役々に申付て取計らはしむへき れば今に増徳院の境内に共墓は存せるなるべし 議騒然たりしが幸に霧國全權ムラウ井ヨフ伯は平穩なる政暑を執りて此變を處し談判の末に於て(第一)奉行が當夜現場に駈付 かさ云ふ一義は直に外國諸公使聯合の問題さなりて英國公使オールコックは季先して幕府の閣老に迫り其為に江戸も横濱も物 (然れさも水野は此後さても依然外國事務に與りて外國奉行の役所に出勤し閣老應接の時には常に屏風の陰に在りて其事を

八月十三日 八月廿七日水戶前中納言樣御蟄居其他御察度被 南龍院樣御入國支干相當に付殿中一統半袴着詰合の面々一同へ御 仰出今朝閣老より水野土佐守安藤飛驒守呼出 酒

被 相渡候書付

方を取繕候始末關東御暴政之筋に申成し人心を感亂為致識奏ヶ間敷事より終に重き 水戶前 迚御家臣之者を以て御見込之筋品々京都へ被 中 納言殿御 事 國家之御爲筋之儀被 仰立候御當然之儀に候得共御建白之次第御 仰遣加之 御養君之儀に付ても輕き者共宮堂上 取 用 無之

畫 の手に爲取 扱 且

綸旨を懇願等に及ひ候段 公武の御確執國家之大事を醸候筋にて不容易儀假合御家來之者共 h

表 御 御 處 内 置 永 存 御 多 察し 強 候 居 依 之急度 私に 被 周 仰 旋致し 出 8 候 回 被 候 间 儀 に候共 出 處 今度重 素 御心 得 御法 方 不 宜 會も被 より右外之次 為濟候に付 第に 格 歪 別 b 之 被 對 思 召 公儀 12 以 て水 御 稅 盟

水戶 候上 數 有之處其儀 企 出 に及 張致し 之事 中 ひ候 納 1-言 次第被 無之就 T 右 殿御 御情 之御 事 取 てか 對 前 實止事を不被得御 鎭方も御 中納言殿京都へ種々御內通被有之候より御家來之者共御意內 御家來之者共嚴 公儀總 不 て御後 行 屆之至 場合に 閣 重に 儀にも有之御父子之御問 h 取締 相 に付急度 聞候依 可有之答之處其儀 之格 可可 別の 被 仰 思 出 抦 無御據 無之 之處是迄追 召を以て御 剩 御家來 儀さい 差 K 作申 911 未 御 III 西己 々之者迄 相察し不容易 被 慮 御 収 有之旨被 も被 1 方 मि

仰 出 候

同 日 閣 老より御家及 ひ尾州家 ~ 被 相 渡 候 書 付

手當 哉 水戶 8 戶殿家來 彼 難 計 仰付 左 幷領 候 如 ては水戸 何様に 分之者共多人數 家之安危に も取鎮方之儀厚く 御 拘 府 b 內 近郊迄 御 御心 爲 不 添可 出 相 張 成 被 致 候 成 間 候 居 時 此 宜 候 段可 趣 次第 此 被 御 申 抦 三家 E 穩所 候 方 0) 御 場 此 合 Te 以 て無 T 御

L

節

不

業

1

如

何

樣

隘

立

候

牧野 同 樣之趣松平 越 中守 戸田綏之助へ 肥後守久世大 被 和 仰出 守土 時宣 屋釆 次第人數出 女正與平大膳 張 大夫 可 被 小笠原右 仰付手等致し置候樣 近 將 監 Sul 部伊豫守 その 内達あり j: 井 大炊 项

同 日 橋公之御 上も左 の如 く被 仰 出 12 h

徳川 刑 部 卿 殿 御 事 思 召 御 旨 有之候 村 御 隱居 御 愼 被 仰出 只 今迄之御 領 地 其 儘 4.5 御 附 共

8 橋附 3 被 间 出 候

和るさ云 て抵抗 其慣 被 前 難 すれ 3 記 8 水府 激 n 仰 水戸い忽ち 称す 暴學に 付 n 烈 12 之上 被 水 h き場 近 0) も及は 仰付 李 死 使 反逆 合 U 水 n 松平 君 な h 后 L 0 主 御 かっ 22 カン 左京大 地位 左京大夫樣松平 n 0) 家 左 命 中 E に陥り 兵衛督 分 使 n 夫樣 を果さ 8 騒 打 擾 殿 止 \$2 和 は 極 カコ 1-むなく > n 12 俄 左兵衛督殿 n 8 深 3 1= 别 n 程 く覺悟あ 其處置 幕 して 御 府之政 0 病 折 胜 氣 1 抦 御 年 々御連枝の如く成り來り且屈强雄辨其技倆適すへしるの左兵衛督には御連枝には非れるも紀州家御内手にては常 及は 令立す一 斷 0 此 0) て奉 度之 密 b さるを 勅 となり 命 條 1= 上 命を屠 先た 得す 一使中 老公之御 尾州家之成 ち 是 々受引 L 意見 か ても 嚴責蒙 奉 瀬 使 L ~ くも見 趣 隼 E n 實に 5 使を遂け 再 人 和 正 閣 ---名代 すい 世 等 老 さ討 h 鲍 より 0) 大 3 ま

論遂 1-本 命 處 E 使心 得 方 0 達書 と云に

由 小 被 石 申 JII 聞 屋 書付家 敷 被 老共 相 越 中 ~ 可 納 被 言 相 殿 渡候 前 中 御 納 請も 言殿 右 ~ 0 不 者共罷出申 及面 談候被 達筈に 仰出 候右御請之儀 L 趣家老共 へ兩 被 申含 人共 可 登 相 達 城 0

之上 可 申 聞 候

E 包 松平左京大夫

上 登 3 今日 せ 城 水戶 可 致 相 殿前 濟 申 聞 Ŀ 候 中 一使なれ 樣 納 言 P 被 殿 ハー 達候 1 事 Ŀ 通りの どあ 使 相 b 勤 御使にして特に我等に可被 しに 御 請 2 言上之儀 左兵衛督殿 夕景に n 家老共 8 相 成 候 仰付 相 n 達 > もなし L 発 御 請 城 依 1-8 て兩人二手に 不 家老共 及明 廿八 より 申 日

情 臨機 時 應 n し左すれれ一 其舊 節併 JII 緣 台命 0) 六ヶ敷に 取りても武道 拙 如 今日 非す却 辨を以 傳 臣 何 者 12 樣 3 n 0 駒 0 る 中 杭辯 旦ハ少々 御 て 8 込 て説得仕 いあらじ 村 用 明 無 ~ 忠誠か 事 8 成 日 1n 御 閣老 編 登 1 可 瀬 請 て御詩 中 可 相 0) 駒込い老公御 n 立今日 騷動 小 城 相 も困し果百方慰諭 左兵衛 を畧抄して形勢の 合申上た の上 濟樣 石 川へ 1= 可寫 可相 候の にあるへく乍恐 取計は 0) 被 罷 n 致万一異心有之て御請致されさる時 越し 親話を叙 n 成さも主將なきの戦 病氣たりとも自身出 御安心あれかしさ言放て 仰付 n 可 よさの事 吳々 然當 容易ならさり 方にて 述せしてい 御 中 德川 1 委任 納 n 小 此上 言 0 被 人 殿 ふ盤錯秘訣に記 御運も最早十四五 n 會さる か御 n n とて畏まられ拙者 仰付 難 後 一班を示 有 々の 病氣之事 候故 可 上使 > 末 御 n 存な 處置 必定 小 石 n 故家老名 の途に就か 、其場に 川に れ共 大に輕く して詳なり今共群 面 年に 會 拙 T 0) 命之儀 者 7 上 化に 相 過きす無 刺 なり 1= n 勤 n 12 IX 連 如 111 め るか 3 5 9 何 n よし 今日 T Ŀ 1 様に \$2 すべ 使 111 迫 T 機 0

途中 公成 0) どする 云て 路を遮り 御達 制 瀬隼 にて點燈 すれ に候哉 が駕の 人正 b n 左右 を伴 其儀伺度と云けるに供頭 壯士之面 し水戸家の門前迄進み玉ふ處長刀短袴身輕く打装た 故 ひ城 供 を擁し 頭 々却 門を出 須田修助 暫く T 鐵 御控 出 て各々鹵簿を整へ小石川 家の T 應接 一被下で云ひしを水戸家の警問 如 きる 御達し趣 しけ n 0) を振 n 我 ハ私も存 々共 舞 し其 0 方へそ向ひ玉ひけ 不申位 方共 同 伺 度 n 引込居 人馳 1-儀 る壯 御 て道路 出 巫 れと云 士數十 候 是ハ に於て 今 3 Ŀ B ひ矢 人猝 時に 0) 申 柜 庭に 聞 F. 也 H 控 候 使 jllj 儀 押 り出 n へよ 何樣 没し 付 は 不 3

駕町

中

令

3

5

る

ĺ

す

此方

より

n

वि

ひた

b

盡力し

T

返

候

樣

相

後

方

に居る

が銘

々臣

百

計

左

相

此

所

1-

T

申

聞

カコ

b

け

n

n

相

成

事

1=

候

方致候

間

叉供

頭

を以て

重

夜

め

に

T

起

5

派

h

ひ表

然無

士皆

角

々聽

共

0)

色

大

制

此

1-

面

會

候

取

致さん

h

は

かっ

b

な

n

脇

長屋

0)

極

御

心

中

掛 3 V 處に 御 吳々も念を入掛 請 ち 提 集居り 合 御守 刀に 殊に 衛 て徘徊 申 合候 Ŀ 殿 一候間 中に 0 ひしに重役始目付同 樣子にて殿中 何卒 も麻上下着 御 入被 下 向 用之向 候樣 も制 にと答候と復白 朋共迄皆々決して陳忽の 方不行屆と察せらる n至て少く却て輕き姿之者十 せり是時 う故容易に 門前 不仕 に充満 倍致 此 E 御 n 人 私共 皆 b く手 るル b 命に かっ 1-

馳 是 て小 時 老公駒込 右川 1-至 0 3 邸 に居 に恰も此 り小 際 石川 なり 1 it E n 使 あ ハ親ら制止 5 で開 3 晚 せられ 發 0 哺 しさ其後殿 を吐 き箸 中に を投 て御 し鞍 My 主 1-1)

の散する如く

漸

々に引入けれ

ハ人々更に奇異の

思ひをなしけ

親しく公に語られしさ云

心せ 殿中 此 是 門外の群士 皆麻上下を着し兩傍砂 有様にては假命家老の御請致候 座 よ迚 動搖 ハ二人拜伏して進て受取る公御請之儀 さ呼給 同し君上御受之時も中雀門迄御出迎なり信按に上使の式御家に於けるも都て是に 8 人語 毒 を上り大書院二ノ門右脇 い二人膝行し内に入る公直 に 多 喧 に引退きけれい公隼人正と門前にて駕を下り威儀を整へて入玉へ 食 噪 不或ハ此 n 汽 利 也 上使 の上に平伏し 抔 3 0) 種 御 請 ても衆人承服せす内變を生せ 々 不 申様なる腰拔家老の先ツ一番に 避 穩 四 の聲 家老共と呼 て平 人の 7 其方共 も聞え二人の家老も 上意之趣申達すと云ひ二通 伏 同 朋手 しけれ 給 兩人姓名を書付 燭を乗り二人の家老中 ハ公隼人正 ヘハ二人敷 h 頗 も計り と正 居際まて る躊躇 血祭にすべ 可差出 1-かっ 0) 遂書 進 7 門 72 と言渡し玉 0) しと 体 2 0 L 外迄 77 を読 出 な 0 警固 便宜 b rh 或ハ只 づ公又近く Vt 央に 111 1 迎へ 0 22 2 H 0 渡し 口 進 人 n 先 诙 々

の身に は b 命上 邊 L 2 前 3 申 大 0) をなし玉 は是等を社可申有志之面々は皆感涙を流し御羨敷可奉存候身不肖には候へ共武門の家に生 世に 路 Ŀ 切に 共紀 申 候 0) 向 御 御 哉 より 候 頭 思 御 咄 なり 我君のみ有て外に君ある事を知らさるい臣下の至情ヶ様に下々迄身を捨て君を思 安心 先程 T 此 1-召 出 州 1= 右 存 て聊 來兼 無之流 如 家 御 S. より暫時待合候樣御 天晴感心仕 何 可 御 候 n 座 て曰く是は 本家 めし 被 心 樣 故 門 依 無禮之品 候 候 石昔より副將 得違有之ては 之御 成併 後 前にて聊手間 今日 ^ て此度之儀 公日世上 は単寛平 は 同 沙 万 樣大切に存し尾水御兩家に於ても同 其所 n 汰御 も有之樣に相聞え候得共拙者見受候處夜中旁何方より何者參り無禮 聊 候只今外患も有之御 御屋 にて御屋 上意 御緣も有之故重 ~ 素の 座 も何卒御無難に 候共 形の 申聞の事と存し至極御尤に承り候故拙者も御待合申 軍と仰き傳候御 不 取り候も畢竟今日俄の にも又閣老の達にも無之只拙者存意 上使 御 相 八拙者存 御 政教御行 濟候へ共見受候處皆下々末々の輕き身分と存候然れは 形御家來之所為环と流言致候共拙者 罷通 家來に候とも拙者引受け義に依 b 命 3 自然御失敬等有之てい却て 相濟樣 時 屆故之義に の內は御受合申候其子細は其方達 家柄に 節自然非 上 使 い所がに 被 て中々他藩 仰付 常 T 上 斯あ 0 使にて御門内 て夫ゆへ 上 し御三家の 難有仕合拙者 折 抦に b て社 の企 を申 君命に、 御事 **b** 及ふ所に 家の い庶流 使の 述 より n 命に 左様さい 公邊 故拙者に於てハ不 る 藩屏 は 御 廉 間 換 は無之見過知仁 を離 水火を避け 0 座 3 被對 とも 申に J. 如き重き役抦 敷 申譯 候 一使を離 存 向 n 作恐一 可 不 且 被 夫 被 叉御 恐入 वि 申 K 一通 爲 N 仕 故 御 n 其 PE 候 拵 成 致 7

家之御 東照大 1-1= 間 短 命を 氣等 靜 て暗裏に窺居 能 擲ち b 々 四 此 0) 為 君 邊 理 儀 御 と志 0 引受可 有之候 蕭然たり二人の家老拜謝して誠に 御 御 勘考被 存候 Í る人々へ 脈 又御 申 ては 1= 列 成拙者が 間 質に 願之筋 吳 候身分故前 も貫徹 々 も其邊 御 愚直 家 被 為 0 する樣高聲に述玉 申上 御 1-なるを御疑念なく速に御決定可 任 為に は 候 御疑惑 候御 n も不 > 後 縁も有之旁万 難有仕合奉存と云て一 相 H なく只今此 御 成 一ふ此 却 歎 て天下 願 被 段 成 處に 0) 無禮之御 0) 可然候只今此處に 說諭 爲 T は に被笑候 被爲 素直 1-F て頗る安心 沙汰有之節 在 先退去暫 1-ど水戸 樣 御 可 請 て彼 被 被 候 せし ハ義 為 成 < あ 1-成 是 候 b 對 に依 かっ ど本 方 御 所言 て二人 する 否 質 F 3 b 嚷 仔 頓 部 候 御 御

又出來り拜進て二通の請書を奉呈す其文に云

今日前中納言殿へ 上意の趣忍入奉存候此段御請申上候

八月廿七日

杉浦羔 次郎 印

事

今一通も同文言にて中納言殿とあり

公受取 赤坂 伏 坐を立給 禮をな 0 邸 T L S 坂離宮内なり 殿中 如 見し隼 前 總 同 人正 て靜 朋 四 にぞ歸 人手 肅 に示して懐 にし 燭 を持家老二人先導にて玄關 T り給ふ時に亥 初 中 前 し玉 1= 比す U 御 の半 n ば別 請之一 刻 拾一時後 境の 趣言上に及 如 外敷 1 なりとぞ 公集 出 2 人正 し盡 さ言渡し さ門外に 頭迄送り 良久 て興 左 2 右 して集 乘 别 り直 人正 n T 平 3

原書に 事な自語せられし事毎々にて概れ前記に異ならず該上使之節水戸老公は編に武者藏に被居し 宜き故之儀で被思召候依之御刀被下之でありて美濃國壽命刀(長サ二尺三寸八分代金子拾五枚) v) しけるに若し 1御空關御敷臺へ上る事を得るの家格となり當時諸侯皆之を樂とせりといふ該侯は維新後も常に參邸せら 此 の抗論に至りしかば大老は痛く閣老を制し侯の勤勢を慰諭賞養せられしにそ議論終に止み無事に局を結びたるよしか詳記せ 史に必要ならされば暑す而して同年十二月廿八日に至り當八月差掛り登城し儀相達し候處早速出仕御使相勤候段常に心掛 は 殿中議論 爾水戸家や罪せらる」如きにては國家の大亂を惹起實にいふべからざるの大患也を候は飽迄辨駁殆を死か極めて と題 翌日矢田侯 老の中には水戸家の暴戻不遜を慣り其儘に差置かたく又使命を辱しめたりき詰責頗る激論を生 (左兵衛督殿上州矢田一万石を領せらる維新後姓 抔共語ら を言井さ いらる) を賜り爾後登城毎に刀持一人 れ水戸邸御使の 登城復命し處閣

九月朔 哉に聞えけ H 水戶 前 中 は二十九日に尚又左 納言樣 江戶 御 發途 0 四 日御 如く達せられ 國 許 ~ 御着 12 水戸表にては非常に激昂 既 1-大事 1-

3

回

及

奥 平 大 膳 大 夫

小 笠 原 右 近 將

監

阿 部 伊 豫 守

水戶 前 + 納 言殿今夕水戶表 ~ 發駕被致 候 に付 時宜に 寄てハ 人數差出 候樣 0) 儀 も有之候間 為 心得

相 達 候

又

水戶

0)

會澤恒

藏

より豐

田

彦

次

郎

~ 赠

b

12

る書

面

左之如

其腦

擾推

知

す

~

町 东 行 組 與 カ同心共も罷出 一候儀 に付打交取 鎮方取計 候樣 口 被 致 候

御 意を被爲繼候趣と奉存候然る處此節 家に T 天朝 を尊 敬 彼 游 候 n 勿 論 1-天 御 朝 座 3 候 處 御 本家に相違之儀多く災難を醸万一不慮之趣 御 本家 8 御 恭 順 被 游 候 思召全く義 有

事 御 とか に御 0 候 共 義公之思召に於ても 半 至 7 決 座 天 被遊 御 義 朝に 所 7 次 0) 候 本家と弓を引候勢に相成候てい義朝之為義を害の 天朝へも 第違 杰 候 間 詮 天朝 B 候 國 ても御恭敬御盡し被遊 高 候 處 家 加 得ば 幕府にも兼て御通 舊 n へも 無物に 義公護 御 君 万一 如何 本家 へ弓を引候事 御本家へも干戈を不取 御座 國 と存候禮も齋衰三月と有之家子の本家之事に へも御禮節を御盡被遊候御儀至極之御場合と奉存候 0) 公邊より草勢 候 御實意 不 候趣義 得 知 n 不 1-1-止 相 相 相 候 成 當 の當然と奉存候假合兵を學候ても孤軍 成 ハノ土地 脫文 成候樣御 次第に御座 可然決 幾重に 樣之御決定御家中迄明白 所置御座 人民を御 て干戈の も御諫 候 尚 類に近候への名数に於ても 手始 候方 返納 論 又 如 可然奉 何樣 に至候共義を事らに 東照宮御 n 不 相 0) 存 御 て高祖 成 1-保道 候 樣系 相 八 TI 庾 心得候樣仕 存 ip 被 舊 假介 候 天下の 為 君 御 Ji. Tr. ~ 蒙候 同樣 右 被 被 朝 进行 游 兵や引 间 の意味 命 之喪服 候儀 何 共不 候 東 細 他家 力 TAK. 得

水戶樣御差扣九月十 九 月 九 日切 にて晦 日 1-御 死 被 何 出 + 月朔 日 御

より

登

功成

有之

平數百年武備弛廢ノ日ニシテ外國ト戰ハン事 諸人尹前後死刑ニ處シ松平土佐守殿 小言 多キニ及ヒ安政戊午 戊辰始未に日 其意蓋シ以爲ラク內外之大政ハ幕府之統攬スル處タル事祖宗 ノ藤尹以終身水戶二禁錮シ安島帶刀茅根伊豫之助總飼幸吉父子顧三樹三郎梅田源次郎日下部伊三次橋水左内吉田宣次郎 < ノ年ヨリ起リテ其翌己未 京都之方い間部下總守殿之才覺ニテ事思フが如クニ成リケレバ大老い左 チ藍の除キ去リテ其禍根チ絶ツベシトテ有名ナル戊午ノ大獄チ起シ水戸老公ハ心御不良臣下大事チ謀 (豊信)伊達遠江守(宗城)ヲ退隱セシメタルヲ始トシテ連座シテ罪ヲ獲ルモ ハ其能 ノ年三旦リタリ抑モ大老が斯ル果決之處置 ハサ ル塩タル ノ大典ニシテ即チ治安チ維持スル ニ係ラズ類リニ攘夷之事サ幕府ニ責メサ サナシテ朝野 フハ是ヨリ幕府 ノ關鍵也然ルニ チ威匹セントセラレタル 七 ノ害チ為スモ ノ百有餘人 朝廷ニハ大

日ノ大害ヲ媒介セシ基ナル

燠

波守纏殿民部少輔ハ左遷又松平讚岐守及水藩之老中山備前守宇都宮彌三郎モ皆譴責セラル是注意等関トイフニアリ 開國 起原に日く 梅田源次郎日下部伊三次ハ獄中ニ死ス死刑ノ外配流放逐セラル、者等總計五十三人ト言又幕吏ニ 丹後守石河土佐守佐々木信濃守川路左衛門尉永井玄蕃頭岩瀬肥後守等ハ褫職奪封差控ラ命セラレ

ラズ然ルニ スルノ暑ナク徒ニ虚威ヲ張リ區々ノ名分ヲ争と强テ ヲ用ルモノハ斗符ノ小人ニテ唯阿諛ヲツトメ賄賂之風ヲナス此輩進テ外人ト樽爼ノ間ニ折衝スルノオナク退テ自ラ政治ヲ改修 又日く按するに 其刑頗ル過酷二失シ漫二怨毒ラ釀シ天下志士一層ノ慣慨ヲ増ス畢竟狹溢之偏心ヲ免レズ其時又民東ヲ芟除シ續テ事 安政之大獄ハ時勢止事ヲ得サルニ出トイヘドモ己ニ水藩宗支之間ニ處シ覧有ノ旨ヲ以テスレ 於テハ亦寬典二從テ可ナルベシ况ン中此徒皆報國ノ赤心ヨリコ、二至ル者ニシテ決シテ仇視 動書之返還ヲ促シ却テ志士ノ激怒ヲ増スカ如キハ皆時勢ヲ察セスシテ後 スヘキニア ハ其餘黨ニ

なか 坂邸中菖蒲谷圍に入置き同年十月十六日迄 安島帶刀初 りしが 唯 め 松 0 坂 罪狀刑文の開國起原を初め世に記載の者多し而て御家中にてい 町八世古格太郎なる者關係ある由に 公儀評定所に於て度々吟味を受遂に同月廿七日 て本年四月 公儀 より呼下しさなり赤 絶て携 りし

紀伊殿領分勢州松坂町々人

申

渡さ

れた

る趣

## 世古格太郎

を鷹司殿家來 之候を不 來披見い 水戶殿家來總飼吉左衛門儀藤森恭助安否承り候ハノ為知吳候樣賴聞候折扔 容易 たし候 御事 小林民部權大輔へ差出し右躰勅諚ハ偽書に有之候抔申唱候ハ畢竟水戸前中納言 處 抦 右端書に今般の 可憚文面共不心付右書狀其儘吉左衛門へ 勅諚の江戸表にては眞偽虚實之取沙汰紛々との 差遣候故同 人性鵜 同 人より 飼 幸吉 由 右書狀 一認 め有

樣 殿 へ死を の内 取 賜 計有之度环 り候手段に有之候間 不 輕 儀共懇願 綸旨御差下有之候共又の じつ たし候次第に至り候段右始末不屆に付江戸排 勅 泣 館本の 御 催 促 被 申付る 印遺候共 M

於同 席與 力 申渡之

品品 Ш 板橋 內 4 住 紀 伊 殿領 分

安 政六未 年 十月二十七 日

松平 伯耆守殿

御構場 所徘 徊 n いたすな

未 十月十六日 於評定 所 口 書 讀 聞 せ 爪 則 為 致候

其方 是迄相 尋候處今日 口 書 申 付 3

紀伊殿用達町人勢州飯高郡松坂 格 太

郎

仕 御 1 私 權 仕 出 付 儀 時 大 初 入 + 年 夫 [19 々參 來酒造渡世住 T いっ Ŧi. 12 拜 **一殿等**仕 校合 謁 し候 歲之此 仕 付 相 候 候儀 賴 處國 より + 1/4 出 來 紀州 史 Tr. 同 候分 部 無 年 或 樣御 御 分 以 山 座 同 權 前 田 勝手向御用 大夫 候 人 御 右 權 より差上又私よりも追 (M) 大 足 夫儀 被 10 權大 和勤 門 仰 夫弘 付 人 候 候 Ħi. 六龍 付門人共 付 訓 武拾人扶持 0 門人に 召 連 々差上候付御出 Ŀ 分配 京仕 相 頂戴仕 成 部 候處 = 分 11 徐 權 罷 入仕 為 樣 大 1E 致候 夫儀 候 ~ 候事 參殿之節私 然る 1.] 兼 1= 私 處 T 御 儀 私」或 座 8 候 石 儀 學熱心 條 外用 部 8 樣 分 [ii]

去る巳年春私儀紀州表 罷越候節京都姉小路家里新太郎儀 か私 间 或 0) 者 にて親友に付立寄候處

1-

T

よ

相

送り恭助之安否知らせ候而已端書之儀にてい更に無思慮相示し候儀に相違無御座候乍去端書之 送り 引返 積りにて大坂迄罷越候 仕 勢州 驚 并 候 h 助 可 > 之噂 樣 出 御催 入 相 窗 候儀 御家來 翰共 知 認 吳夫に L 立 勅 屆吳早速披見 吳候 罷 為 後 め 促 記 京仕 郎樣 其 72 有之候其 の音 致 走成 被 n 樣相類 添 候 小 儘 虚 候節旅宿 成 御 1 心底に 吉左 此節 衣棚 家 小 林民 F 實眞偽 信も打絶え疎遠 有 來藤 候幸吉 候 大村 衛門 以前 歟 部權大輔 し有之折抦 江 之候書翰之中に此節當地 いたし候處江 と懇 戸 森 T 0 ~ 罷出 達 恭助儀 表 兩說紛々で風聞有之候其地にてい右等之沙汰如何 處其比同 n より へ差送り相示し候事 無之哉 も奇 水戶 吉さ申 願 聖賢 1-民 ~ 樣京 致上 部權 申入不容易工 幸 病流 1-及 醫 所奇 相 0) 再應 候 U 戸表も奇病流 師 道承 京新太郎 成居 儀に 大 右 都 行 病流 嚴 輔 御 相 0 O) 候處私儀年來多病に付去午八月上旬 敷 書翰 由 屋敷奉行鵜飼吉左衛門に出 懸り薬用 り度滯留之儀 御 ~ 申入 行 御 座 恭 いた に何 2 助 方に居合候付 吟味を蒙り候 1 到 候 をいた 候 程之大儒を失 就 來 行 御 養生仕 T 1 座 候 8 5 し京都にハ 候 間 相 たし同 n n 端書 相賴 右書 替り珍敷儀 しか 處吉左衛門忰幸吉より右書翰之趣 居 綸旨を被 It 候 初 翰吉左衛門 0) 人も永々 候 へさも 左程に て一面會 處承知 節恭 候 ひ候 風 説に 由 右 助 F T n n 今般 曾候 無之候 いた 相煩 より n 候账 n n n い 更に心付 全く前 殘 無之由 たし認物 へ示し 差越 節 L 念 候 御 の儀 吳私 朝 吟 恭 申 得共異船之儀 趣にて右奇 候哉承 有馬 味 候書狀家里 彼地 申上 候 助 說 儀 に依 不 1-3 别 等 N 候通 以 付 同 莊 申 1-相 间 湯治 不 消 人然意 て承 て今 T 1-賴 り度さ M 刻て b 取 病 息、 共 和 に付 藥法 薬 新 Fi. 敢 相 b 應主 於 以 太郎 候 髪り 日 法書相 申 樂 知 付恭 に付 法書 書 逗留 下り 承 候

鷹

知

儀に不心付相示し候段不調法奉恐入申譯無御座候以上

月

御 評 定 所

右格太郎後維新之際徵士となり明治二 しさ雖も此 秋連累之一人たるを以て志士之數に入るを得たる歟 已年二月廿五 日權辨事拜任す蓋 し三條公に因あるによる

是秋於若山惡疫流 行

手の舞 之者共畫夜を分たす雜沓混亂町毎に組をなし一組毎に より 大小の纏立 間なく鬼籍に 去歳於江戸流行で同 す九月十 め大小諸 所在千度参りて號し老若男女之別なく學て産神に参詣平穏を祈る事流 足 0) 社の 九日迄に死亡之人數左之如 踏 並 神官四 入 を不覺さま奇々怪々な ~ 頭に燈籠を冠り腰に鈴を帶ひ幣を h 死亡日 症之暴瀉病刺病ナリ大に流 十八人字治川 々に 增加人心恂 河原に於て厄難消除之祈禱を b しと言 後 九 々た 月 初旬 り七 行七月下旬より甚しく 月廿九 1-持て御千 n ダ 其病勢漸 ンジリ囃子等繰出し衣服を一 日 有 度々々御蔭しや々々ささ 司 なし より く怠りたれざも全く消滅に 綱に 諸有司 猛烈なる 命を下して 出 行し御城 ハー 張す又八月湖 時 H H 华 下 様に び狂 武百余町 前 刻 をも待 宮 至ら を初 揃 U H T 此

至テハ其敷知ルヘカラズ

商 戶 六百人程 諸

士

四十名程

在 方 九千五百名程

屋青任中 敷山官納 出御 言 火添 御

上御 本丸炎

> 十 +

+

月四

日水野土佐守原町屋敷

被為

成大隊調練御

覽

此流

行岩山

0

みに無之京坂

其

他 諸國

にも有之候

由

江戸にもすこぶる流

行

然れでも昨

年

0

比に

+

月來

年

n

御

爬

年に付

御

暇

被

仰出

1-

T

可

有之旨

被

仰

出

月十七二 月 + 日 日 御 安 藤飛 本丸炎上 驒守 巢鴨屋敷 ~ 被 寫 成 同 所 より III 口 邊 被 爲 成

今夕七時 比 御 本丸表中之口 より出火表向奥向御座敷共不殘炎上夜四年時比鎮

公方樣 西 丸 御立 退 被 游

十二月朔 十二月四 日 日 夜 Fi. 一青山 時 御 御添 供 揃 屋 にて 敷 山際 御 登 正盆御召方坊主 城 被 遊 候 處被 宅より 寫 任 出 中 火 納 赤 言之旨 坂 御 屋敷 被 中 仰 段御 出 長 屋 ~ 延燒二十余戶類

焼す

十二月六日

Ŀ

一使を以

御

綠

組

伏見樣御妹 倫宮樣御緣組被 仰出 脇 坂 中務大輔

安 政 七 年 庚 申

御簾

中

樣御譜

別に記

載す

十 七 歲

公

正 月 + 八 日 亞米 利 加 國 と本 條約 寫 取替 0 御 使とし て外國 奉行 新見豐前守 村 垣 一淡路守 御 目 付 小 栗豐

後 守 等米 國 出 張

~本

出行

張米國

昨 年九月十三日用意被 仰付本日出艦是本邦歐米へ渡航之開起なるを以特書す夫々へ 御黑印狀

及ひ閣老連署之下知狀被渡米國大統領への御書翰御贈品共携帶御 勘定組 頭外國奉行支配 制 VŲ [1]

々附 屬

亞米利

加

蒸氣

船 1

乗組たり

531

1-

御

軍

勝 末 調 鱗太郎 行 役 木村 御 险 安房守 攝津守 師 御徒目付 後 初航 肥田濱五郎衛門手代 海 御普請役御 練習及ひ海路警備 小人目付通 其他數輩同航す木村攝津守初の 0) 爲として軍艦 詞等役 咸臨丸 に薬組 五月七 正 月十二日出 П 歸朝新見豐前 帆 4 h 守 此 初 11.7

n 九月廿九日 無事 歸 朝す

懐住 後守 為に岩瀬永井は井伊大老に旗斥せられ其他才幹あり實驗ある幕吏の重立たる人々は皆俱に退けられ安政六年の末には左しも外 りしもの冥々裏に其功果たりしもの 更の才に非す村垣は純乎たる俗更にて聊か經驗な積たる人物なれば素より其器に非す獨り小栗は活潑にして機敏の才に富たり れば余が望も其時に絶へたりけり扱この批准の使命は誰に任せられしかで見れば外國奉行新見豊前守村垣 野に隨從して米國に赴くの內約を得て頗る悅び其目の來るを待たりしに水野は魯國士官暗殺の變よりして外國奉行を解かれた 瀬永井は已に退けられしかば水野は其志を保續し此公使の任に當らんと望み幕府も之か背したり依て余 公を説き一橋刑部 して堀田閣老も亦實に同 察し大に我國開明の歩を進むるの機會を得んと望み米國公使ハルリスも亦大に其意を贊成したるに付き斯くは議定したる事に して當時岩瀬水野は此 米國條約心議定せるに當り本條約 國奉行の要地も概れ執袴子弟の俗東庸才の集り所さなり僅に堀が水野さ提携して其間を幹理するに過きざり p, ば三人中にて纔に此 (後上野介) にてありき新見は奥の衆さて將軍家の左右に侍したる御小姓の出身その人物は温厚の長者なれても決 事 談に日く **卿殿かも勸め相興に米國一覽さして赴くへしさ云はれたる事ありしさ岩瀬が物語りせしさ云へり)然るに岩** 批准交換を期さして自から公使さなり幕府の中にて有為の人才を率て米國に赴き親しく外國の狀况を視 りし時には外國奉行は皆幕府の俊秀にして良吏の淵叢なりと稱せられたりしが幾もなくして御養君 初め安政五年新たに外國奉行を置き水野筑後守岩瀬肥後守永井玄藩頭掘織部 人ありしの 意せられたりさ云へり (批准) か勝麟太郎氏 み後年に至り小栗が幕末の難局に當りて善く之に堪へたるも米國に赴きて其見聞な廣めた は實施後一年の中に米國華盛頓府に於て交換すべしご定めたるは深意の (蒸山氏の説に據れは堀田閣老は頗る此議 (伯爵縣安房) も此時幕府の軍艦成臨に船將こなり御軍艦奉行木村攝津守む た是也さし或け己れ自から水戸の老 正の諸人を以て之に任 (福地源 淡路守 御目付小栗 脈 在りし事に 也 した 7/5

器に非ざりしか上に其歸朝せし時には時勢また頓に一變したるを以て彼等は皆口を針して米國にて見聞せし事を說かす到底岩 乗せ公使護送さして桑港に赴き福澤諭吉氏も亦此行に從へり滕伯福澤氏の夙に外事に活眼を開きたるも蓋し此行の慶なりさ云 瀬水野諸人の苦心もこの爲に水池に屬したりき ふべきか此使節一行は万延元年の春初に横濱な發し其秋に歸國し彼地に於て非常の待遇な被り見聞な廣くしたれごも公使その

正月廿二日 倫宮樣京都發途二月九日赤坂 御 本殿大奥へ 御着 興 御結納被進

二月十四 三人ノミ順輔ハ正シク公叔飛驒守ハ文化三年國政改革二當り存念ノ越大夫 按二執政時進之禮ヲ拜命セシハ安藤順輔 當公御相續等盡力ノ功ラ賞シ玉ヒシナラン安藤ノ拜領亦然リ今辭令ヲ失ス 日水野 士 佐守特進之禮被 (菩提心公々子ニシテ安 際帶刀が養子トナリー德療ト號 仰付御 金 拜 領安藤飛 驒守 ノ體チ得タル n 御 刀 拜 旨ラ賞セラル土佐守 領 ス・ 水野飛驒守ト此土佐守ノ ハ蓋シ公儀御養君

二月十八日水戸表騒動す

戊午年八月水府へ賜りたる 民を誅討せらる士民漸く散し去る左に掲 亡命の者も不動により召捕方 高橋多一郎金子孫二郎を罸せんとするに二人出奔此夜城下に於て士民官吏と爭鬪 も聴す多人敷徒黨長岡へ屯集十四日にハ 水府兩侯も旣 の士民命を奉せず大議論を起し遂に之を途に遮て奪は 前中 納 樣御 に御 筆 申正 承諾之處 月晦日於弘道館 勅書 勅書公儀 公儀へ ハ水戸城 御家中 御願あり廿四日には老公命して兵を發して長岡 ~ 返納 御側 くる 0 旭 御用人久木直 の儀昨冬以 二三に依 被 廟に納めあるを江戸へ送致あらんとするに水戸 仰付候凡七百人程麻上下着用五 て情况を察すへ んとす老公度々親書を出 來閣老安藤對馬守より度々水府へ促し 次郎を斬殺す依て十八 きなり 1 、日其 互. 戒 十人位つゝ に殺傷 諭あ 一般首 屯 集 b 、と雖 あ 72 士 h 3

出席

いたし大御番助教石川幹次郎讀上之一同拜聽之

拜見仕 候樣傳 我等事 事 は 外 相 致 下 邊 候 馬 數 等も有之哉に 候 樣申 守 嚴 不相 は旁以早速引戻 當り中 往來之妨 し候様 知 樣致度 々之儀とも違ひ 致 小 切 相 重之處置 濟若 不 納 聞 御 石 -候趣申 さの事 候との 川に 納 1-より 相 書付之趣 昨年深 候 し於相 言事 H 8 成 と言 所 3 て中 1-相 1: 相 く愼以 聞え も至 0) 不 聞え候處長問 8 又は出 證書を取 にて夫 由にて早速返 司 長岡 被 納言 代迄 相濟我等も愼打 相 拒 し可申と役人共精々申 り可 天朝 は 成 候 居候者 1 仰出 被 死 京師 右は取留たる事に 々厚く手段を 候 ~ 多人敷出居候者中には虚 置 國 申左候ては義理名節 面會致し より 而 速 候上 仰 政 已ならす 返上 に出 へ品 1 出 间 公邊 1 返 は速 有之段 1-可致儀 候 致 抦 張 納 携 々遣し我等中付にて出置候様中觸候者も有之趣に ~ に御返 候樣 對 致し 鎮撫 点 節 相 TIJ b 停奏 致 大 L 不 對 にて候得共中納言 諭候由 老 候 も無之候得でも多勢長間 3 候 申 L 被 公邊宗家敬上之素意士 0 役人に より 0 上不被遊 より 不 候 へさも出 へは名義之立と言譯 儀 仰出 へは 8 相 元に 8 立不 濟家 0) 申 對し 質は 所司 處不致承伏者 聞 勿論 候旨大老等より申 申所謂 存 候 來 有之尚又速 0) 代迄被 安危 不 如 不 は 候 世上之事 然る 口 何 申 う御進動に能 家老始役人共り勿論 1-1= 候 候 血 或 處 氣之勇 も抱 讨 ~ 民の 耳 も有之か も有之間 は上下之役人 我等にても 國 n 间 1-出 返 1-中 不 ~ b 出 為に取失ひ候様 も不入 開候 でも可 候 士 得 候 糾 居 成 御 程 民 H गि 诗付 敷詰 1 致 上 候儀 候 8 0) 候 候 難 相 中 IIII 旨 申 は H 家川 處此度 速 迅速 大成 聞 To 中 計 り家 は 切 1ifi. 無相 1= 妨 扳 は 糾 談 え如 東市 候 返上 有之山 納 過 政 け 命 -1-て人心 は 何の事 彼 同名 御 井 勅告 さ行 向 珈 1-に相 違相聞え第 不 是 計 相 · It: 依 返 家老共选 不 不 候 致 1-安 致 115 115 返 7 浅 成 b 此處 に候 疑惑 多人 候 候樣 0) 被 作 約 り候 屆 T 候 公 遊

差登 能 々勘辨 候樣 存我等 取 致 教諭 扱 し篤實謹厚に心懸家老初役人共申合速に爲致承服 可 0 申 所承 候 彌 服 不 為 致 致候 承知 様に存 者有之候節 候 社 稷 n 無已 0 爲 嚴 め 士 重 民 申 0 付 為心 候 外 候様擧で 配之余 有之間 談判致 敷處 h 申 聞 士 民に 候者 L 無遲滯迅 也 ても主 速 君 1= 爲

## 家 老 共

共 月 8 無御 世 勅 勅 諚 諚 充 據 御 日 を以 返 被 納 水府若年寄より 被 思 被 召早 仰 仰出 出 速為差 候 事 候 に付 1 御 登候樣被 7 御 家中 公邊向 直 I納之儀· ~ 達し

爲對 追々 様に 此 1= 可 。罷在 被 共 度 御 親書 候樣 仰 公邊 公邊之御 付 御 可 3 決て 被 0) 下 模樣 it 致候 御 不 被 沙 汰 相 遊 不容易實以 候通 被 濟 爲 尚 無御 又道 在 候條 御家 中 據早速為御差登に 對 其旨厚~心得御家中子弟等に 0 莂 御安危に 諚 仰出 御六ヶ敷御 不 敬 中 も可相 不 候 納 8 處若年寄始 言樣 作法等之儀 相 模樣 成 拘 御 も難計 候條 始 1 夫 罷出 其節 付 K 有之候は 御 此 至る迄心 動 前 御 E 歎 搖 中 **猶豫之儀精** 押 願 一筋之儀 納 T > 5 於其場 得違 間 言 御 樣深 敷儀 歎 厚 0 願 者 嚴 有 < 々 難 之候 盡力有· 無之樣 被 重 御 彼 配 1= 遊 御 T 盧 仰 之候 は 處 被 兩 立

遊

候

左 月 0 一十二 如 日 月 番閣 老安藤對 馬守より松平肥後守初水戸領近傍之諸侯家來呼出 相 渡 候 付

此度 配 被 致 水 候 戶 殿 共萬 領 內 長 固 御 府 ~ 內弁他 尚 又多人數出 領 迄 も罷出法外之所 張致 し居 不穩成 行 に及 趣 E 候程 相 聞 も難計 え中 納 言 右様の仕 殿深 く心 儀に 西己 8 被 至 致 り候 嚴 重 一に手

於 兩人又は姿を替間道等より 公邊御 に候間 召捕引 夫々手等致置 渡相成 右樣 候樣被致度旨水戶殿より被 忍ひ候て罷出 0 仕 儀 1 至 一候 一候者 は 1 早速 も可有之儀も難計候間右様の者は 人數差 仰立 出 候付萬 召捕 候樣 他 領 可 被 へ罷出 致 候 尤多 候節は早々召捕 見掛 次第召 數 無之

候樣手配致置候樣可取計事

三月三日御大老井伊掃 老脇 關 0 供 本 首を提 侯を引出 めす其屆書に日 は 自 和 溝中より突然赤合羽着 七郎、蓮田市五郎、有村治左衛門藩 旣 坂 は節句出 中 て龍之口に至 1= 務大 櫻田 し首級を舉けたり是水戶長岡屯集之兇徒高橋多一郎、金子孫二郎の黨類佐野竹之助、大 仕 門に入らんとする比先供に喧嘩起り後供にも事 日之處時ならざるに に自首他 部頭 り遠藤但馬守邸の の者數人顯れ出拔連れ 登 は細川之邸に至る其余皆死す幕府内旨を傳 城登中櫻田御門外に於て水戸浪士の為に殺害せらる 朝來 等十七人昨夜愛宕山に密會協謀爱に至る有村は井伊侯之 辻 番所に至て自殺す佐野竹之助等四 より大雪咫尺を辨せず井伊侯 て駕籠脇之者を切倒し鐵砲をも打かけ終に井伊 あ b مح 同 は て井伊家の 立 時 人 縣 刻 は 中 1= 應して 馬 1-場 松、 喪を發せし 李 先 御 市 经 門 Œ 內 邸 城 先

者別紙之通御座候此段御屆申上 に付迯去申 十人余刀拔 今朝登城 掛 外櫻田 連れ駕籠を目掛 候 拙者儀捕 松平大隅守門前より上杉彈正大弼辻番所迄の内にて狼籍者鐵砲打掛 縛方指揮 it 切込候付 一候以上 致 し候 處怪我致し候に付 供 方の 者共防戰 1 一先歸宅致し候尤供方始即 たし狼籍者 人討留 共 余手 疵 死手負之 負 け凡二 0

并伊掃部頭

別紙死傷名前畧す士分深手貳人手疵九人薄手六人即死六人陸尺手疵貳人なり二二月、二二日

本日君上にも御登 分らす其儘御登城之處 城櫻田御通行之折抦只今事濟みたる外の 御退散非常に御遲刻 殿中にても御退散後上巳の御祝儀可申上と御家中 處へ御行かゝり何等の狼籍でも更に

惣出仕にて待ち構へ居時ならぬ大雪もしや寒氣の御障りもありしや抔かたみに思ひなやみしに頓 てぞ斯る大變とは知り得て我もくして追取り刀にて立出んとする折しも御歸殿ましくしたり

即日幕府より御三家方御家老へ左の通達せらる

も夫々心得違之者可有之候も難計候問追て相達候迄晝夜居屋敷下屋敷等門々出入之者嚴重に相改 今日水戶殿家來之者多人數掃部頭殿登城前途中短筒等相用及亂妨怪我人等も有之候に付此上とて

重役之者相詰候樣可被致事

此騒動に係る敷件を爱に附記す

三月四日井伊家來へ幕府より被達

之儀も厚き思召も被為在候儀に付末々に至る治致安心罷在候樣との 家致動搖候樣之儀有之候ては以の外に付諸事 此度掃部頭不慮之儀有之候に付重臣共始末々迄も致心配候由相聞ゆ尤之筋には候へ共萬一 公儀御仕置に任せ右様之儀無之樣可致候跡々 趣

郎に押寄べしき唯今にも兵具を携へ人敷を操出さんする狀況なりき聞え又井伊の藩士は主人殺害せられたる上は一藩は改易た 幕府衰亡論に曰く 此日や所謂上巳の式日にて諸大小名は皆將軍家へ拜賀の為に登城したりける處に此變事の注進あり けれは城内は上た下へで湧か如き騷動にて井伊郎内の武士は水戸こそ常の敵なれイデ打て出て水戸

時を瞒着以て人心を鎮靜せんで計りたれざも雪中では云へ自書の兇行諸人皆目撃したる事なれば誰か斯る手段にて購着せらる 籍者に出會ひ怪我したるにより歸邸仕候で虚妄の屆書を出さしめ將軍家よりは侍職を遣し聯遍を鳴りて存命の躰而を繕ひて一 に出張せしめて藩士の暴擧を制し井伊藩士よりは掃部頭殺害せられ其元を失ひたりと有躰に届出んさいへるか論し途中にて狼 働くへき決心也で聞えたれは幕府の官吏は之な鎮撫するに心な痛め閣老參政三奉行大小目付の評定な以て急に御目付た非伊郎 るへきに付(幕府の憲法は大名旗本を問はず不覺悟より積死を遂げたる者は共祿か沒收して家名騰絶するの制度也)死特狂に

九日御持頭御先手頭をして府下巡査せしむ十一日より竹橋、清水、田安、宇藏御門々御役人之外

通行を禁し川筋舟改めあり

へきや朝野上下皆幕府の愚を嗤はさる者はなかりき

十一日御家尾州公不時御登 城被 仰出於御座之間御對顏 上意の趣

去夏開港以來各國船 に出入致し此上夷情も難計且今般不慮の儀有之何れも油跡も有之間敷候

さも尚手當向念入候樣被 仰出之

一三月晦日井伊掃部頭 思召有之付御役 御免之旨名代へ被加州初め國持大名溜詰其他へも登 城同斷被 仰出たり

閨三月朔日閣老より水府御家老呼出し此度外櫻田に於て及亂妨候者共水府御家來の山中立候付

仰出

當分の內御登城御見合被成候樣可申上旨書付渡す

関三月廿二日閣老より水府御家老へ達十一月十五日より御登城之儀被 仰出

勅諚御返納之儀に付是迄御領内に於て差拒み候者共弁今般於外櫻田及狼藉候殘黨御

領内に潜り居候はゝ悉く御召捕早々御差出可被成候

閨三月 胸 日掃 部頭の 喪を發し四月九日菩提所世田ヶ谷村 豪德寺

此際にや彦根の老臣木俣清左衛門は闊老脇坂侯へ一書を呈すさ其文に日 幕府が井伊 するに至らは遂に國家の爭亂を釀し加之外患切迫の時萬不得止に出 騒然た 侯之横死を秘 りし と雖も慕閣豊是等を知らさらん哉然れとも双方共に三十五萬石 し普通 病 死 の称に装ひしは國典を亂 し武道を汚した しを察するに余 る腰 の大諸 拔 0 侯相 所為 b あ b 敵 3

て申上 定さ家中 の儀 稱歟若又當家の振合を以て家名御取立被成候 有之御役 さは乍申 當三月三日登 ども家名御立置被 候 不覺悟之始末家中舉て奉恐入候間御正路の 處不 0 諸侯 供 同覺悟仕 御免被 不吟味千萬奉恐入候私詰合候いゝ右樣の儀仕間敷奉存候右 及其儀僅 方之者共拒防 方此 城掛掃 度の儀に紛敷異變萬一 成下候樣奉願候尚又家中の 居 仰付候へども此度の始末世間一統存種々沙汰仕候上は當家 一兩人討留其余取逃し候段當家の恥辱誠以奉恐入候其上前 部 候乍去先祖直 不行屆 頭儀外櫻田御門程近にて浪人躰の者共に被反殺害折節 の仕合聊計りの浪士假 政直 教等 有之候節家名御取潰有之候ては其節依 ハン世上に御政事批判 0 者幷領知の 武 功を 御沙汰奉願上候此 令如何樣 思召家名其儘御立置 百姓共に至迄當家 0 及狼 没先祖 可仕 不調法御咎奉伺 籍候さも 候では奉恐入候依 0) 不覺悟 忠勤 被 交抗 帖 F 御 即 雪降咫尺を不辨 被 時 取 0 候 部頭名 に依 御 實 n 1-0 候 壓捕 思召聊た 沙 > 儀 T 汰 此 無餘 思召 後 は 或 必

儀御

政事通家名御取潰之趣篤と申聞心得違無之樣理解仕御差圖を相待関淨に退散可仕覺悟に

壬三月

木俣清左衛門

四月廿八日彦根侯家督被 仰付安藤對馬守宅に於て御老中 列 座申 渡す

并伊愛鹰名代

南部丹波守

掃部頭遺領無相違被下御先手の儀を初諸事家格之通京都表御守護之儀亡父掃部頭時之通被 即

付之

別段達

都表 汰 之儀と 其方へ遺領 0) 趣厚被心得家來末 御守護之儀厚く被心得在所表手當方之儀猶又手厚く致し非常之節手振無之樣彌嚴重に被 御安心被 被下候比合之儀先格の振合も有之候處掃部頭勤役中格別精勤致し其上先般 思召候且家抦之儀旁出格之譯を以遺領速に被 々に至る迄必得違の者無之聊も御苦勞相掛さる段於愛麿も諭方行 仰出 一候事に候條被得其意京 御 屆 内

申付幾八敷忠勤を可被相關候

幕府衰亡論に曰く りの憲法たるに拘らず井伊家を其儘に相續せしめたる事世論の囂々批判する所でなりて幕府の憲法復選率するに足らずで云觀 念た大小名に起さしめたりき 幕府は井伊藩を鎮撫し其子息に與ふるに遺領無相違を以てし專ら願縫の策をのみ行ひたり從來幕府 度さして大名旗本を間はず如斯不覺悟より横死を遂けたる者は其縁を没收して家名斷絶たること祖先よ

翌文久元酉年七月二十二日櫻田亂妨之兇徒大岡和七郎蓮田市五郎森山繁之助杉山爤一郎森五六

## 郎岡部三十郎金子孫二郎の七人死刑に處せられたり

開國起原に曰く 外國の事起りしより志士の激論目に盛にして其紛擾此時に至て實に極れり然らは常局者の苦心經營政機 の運轉に窘む論を俟す直躺此間に處し其責全く一人に歸し隻手狂瀾を挽回せんとす其是非毀譽は姑く之

さるへけん哉平時高舒厚給國家の重臣さして一朝の難に臨て己れか身家を全ふせんさ謀る者是を見て豈慚色なからん哉 た間ふた要せす進て難衝に當り一身を犧牲に供し毫も畏趣の念なく鞠躬悲捧以て數世知遇の恩に報せんと欲す豊大丈夫を謂は

原因セルハ暴徒力携帶シタル趣意書ノ如クナリト雖モ要スルニ水戶ノ老公子禁錮シ一橋頭ヲ將軍家ニ立ザリシ事ハ彼輩 幕府衰亡論に曰く 慢ニシテ專斷ヲ喜ヒ己力意ニ浹ハザル有司ヲ排斥シ國事犯ヲ處スルニ嚴科ヲ以テセルハ其過モ亦鮮カラス チ排シ世論ヲ顧ミブ生命ヲ犠牲ニ供シ國是ヲ斷行シタルハ實ニ一大政治家ノ大宰相タルニ耻サルノ人ナリ然レ共其事跡ヲ見 買ヒタル價値アリシナリ蓋シ井伊大老ハ徳川氏末路ノ豪傑ニシテ果鰤政爲ノ氣象ニ富三幕府ノ安危ヲ以テ己カ一身ニ任シ群議 剛愎事ヲ用ヒ信任セル輩ハ概不其人ニ非ス幕府多事ノ目ニ際シテ幼弱ノ儲君ヲ立テ家門諸侯幕夷ニシテ有爲ノ人物ヲ退ケ傲 ョリシテ奪攘ノ志士ヲ逮捕シ之ヲ嚴刑ニ處シタル事(四)公家諸侯幕東ノ正義ヲ連累ナリトシテ罰シタル事等ニ 彼兇徒が御大老暴殺二及ヒタル趣意い專う(一)并伊大老が動命ラ待タズシテ檀二外國條約ラ調印 セシメタル事(二)江戸二外國公使于居留セシメ貿易ノ爲二三港チ開キタル事(三)水戸二下サレ

十五代史に曰く ト稱シ以テ兇虚チ逞ス世亦或ハ實ニ公ノ遺志ニ出ルヲ疑フ者アリ是辨セサル可ラザルナリ 水戸烈公ノ世ニ在ル此兇人ノ亂チナサン事チ憂へ戒諭至ラサル處ナシ掌テ頭領タル高橋金子ノ徒チ禁錮 セントス二人出奔兇徒集メテ櫻田ノ變チナス皆公ノ最憎ム所ナリ然ルニ兇徒ハ陽ハリテ公ノ遺志チ奉ス

た攘夷の舌乾かさる旬日にして外國で和親條約緇鹽を天下に公布せられ外人瑩朝斯許を初め着々外交親密に汲々維日も足らさ 政に任し能く職責な盡したる者この評は天定勝人の今日こなりては何人も首肯する所あらん然れ典之な平易淡々の論評にして 表させさるなく上下改進た競ふの勢ひは恰も破竹の如く駸々止ます遂に三十年前後にして日清北清の雨役に日本帝國の國光は りし如し是れ干歳の暗室に一朝不可思議の光明發輝し、固疾の盲聾一時に打破せられたる如き功德によるものか將た微妙の機 物たらの憾れき能はす夫當時外交上に在ては滿天下の攘夷論者は眞に迷中の迷暗中の暗たりしに相違なし其識は維新に際し未 運突然際會するによるものか何にもせよ我帝國の至幸大福無等々也爾來文明學理政事文武法制器械物質細大一さして歐米を師 按するに井伊大老が天下の毀譽一己の利害を顧みず身を犠牲に供して果斷國是を決行したるは實に蓋世の豪傑日本政府の大

時の邪る す今 用ひるに非すんは焉そよく大活眼を以て敢爲遂行の果斷を得んや大老を責るに溫順篤行萬能萬智を以てするは論 を暗殺公使館を襲撃或は其船艦を砲撃し其國旗に發砲したる如きも悉く各國の歴史に明記あらん<u></u>敷) 公倫頑さして攘夷な抗議せらるへきか大老低頭平身して外交盟約の非な謝罪す 家に願みられす大老在天の靈に在はて夫れ何かあらんこ雖も國典の如何符に怪訝せさるな得す之心史楽に訴へ國勳な不朽に傳 が國家萬世に貢献したる忠實勳績は照々掩ふへかすして思ふに外國青史にも當年の事實を大善しあらん て建碑彰表せらる」あり獨井伊大老に至ては身兇逆の手に斃れ其嗣亦十萬石削封の餘罸な蒙り(安藤閣老も之に類す)恰 交か大呼せられ以て今日に至る是偏に井伊大老が先覺活眼の賜ものき謂はさるか得んや然るに曩に攘夷に狂 は信義を海外各國に失ひ實以下容易大事に付幕府が定め置たる條約を以て和親御取結相成云々さあり)大河の決溢する如く外 代三職の公令に島國の政府に於て誓約有之事は其大躰に至りては不可動事萬國普通の公法にして今更於朝廷是心變更せられ 閣老あつて否運逆境中に能外交の開拓を勗め井伊大老に至て斷然不拔の大基礎を確立す所謂統を垂れ續く 政策を執し以來攘夷論内亂の爲に外交を侵害せられ國歩を誤らる」干萬無量なりしは前後十五年間也此間還には阿 世界の大郷臺に赫々さして歐米大强國も舌た卷て繁竦するに至りしに非すや →夫迄なれざも聊奇譬を借て謂はん若し水戸老公さ井伊大老さ共に今日に生存せしめ現世の躰か目撃し つ」ありし 藤閣老等能く之を祖述し世運益々大塞内亂外患並臻の極難中に身命を賭して彌其國是な辛くも操縫彌縫 來絕無たる我國躰に對する最大事件には換へかたしこの大活眼を開て條約調印を猛斷したるに胚胎せすんは非す 一髪に執んで謀り併 んさ勗むる亦編史者の分たらんさ一言た贅す論者大老か人となりた論して剛愎事を川 之に報ゆる程度の輕重厚薄さた比量し來らは其權衡雲攘萬ならさるは三尺の兒童も豊識別に難からん哉死人に口なして謂 路傍に撲殺 所論は唯 也故に維新さなるや否前政府既に盟約不可動さいふ名義の下に せられたる如き躰に見做され畢て世之を問者なし天定るの今日に至て前者を後者を國家に盡せる忠勳偉績 応强

鍼し

動

許

の

有

無

を

不

顧

主

家

の

利

害

を

間
は

す

た

こ

へ

身
は

鼎

装

に

煎

ら

る

、
共

日
本
政

府

の

惣

理
大

臣

こ
し

こ

に

は

関

関

以 日本帝國 て國歩の開明を飽迄侵害したる者は却て贈位追賞の天恩に浴 々躰 上の大本に在て大老 一已人の性行品評の如きは知る處にあらす (慶應四年二月十七日外國公使卷內公布 其是に至れる源川因な推究すれは全く非伊大老 へきか恐らく老公は顔色なきに歸せん結局大老 し匹夫猶國社に墨祭せられ或は攘夷な功績 ひ云々すき夫れ或は 嗚呼如此大動有て而 つ」在りご見做さは者 し洲次に歩 (攘夷論の兇徒か へきか造す後には安 然ら 奔既に國琴 抑幕府 ん此 の営る者 部地 の時太政 歩を進め も大馬 H

0

追 記

杉山彌 明治三十五年十一月維新殉難者百五十九名に贈位の典を擧らる内に井伊大老を暴殺したる佐野竹之助大闘和七郎岡部三十郎 さなつて國外を危ふせんさしたるを賞せられしか將た政幕府に在る其大臣を匹夫窓に暴殺したるを勲させられしもの歟策命 那邊に在るた知らさる也 一郎森山繁之助有村次左衛門黑澤忠三郎森五六郎蓮田市五郎等皆贈位あつていつれも正五位た贈らる是攘夷首唱の魁

三月十二日御歸 國 御 延引 仰出

當春御 御 老中より御家老 國 許 へ御 暇 0 儀暫く 渡 御 延引

围二月朔 日 年 號 改 元 被 仰 出 萬 延 ご改 25

被

仰出

候間

此段 可

被

申上

是月若山より武術熟達之者數十人を江戸に召下し江戸常府の武術者と共に出駕の御警衛を命せら

3

且 山 0) 櫻田 各流共見 取りしは是等の 是等の 左右を増員し尚供廻りに非る躰に扮して通行筋の辻々等を警戒せしめたり) より諸流の武藝者を撰拔五十人程召下し到着により江戸の武術者と共に出震 又雨天には紙 の變ありし以來諸侯各藩頻に戒嚴 識狹 徒 は警 為 桐 同 途なるにより武術鍛 藩たりとも他流仕合を許さす動もすれは互に相敵視する陋弊あるを以 油を着 めその 説紛々たりしより依に行列を引縮紙桐油を雨合羽に替 し袖を後 ~ 折双刀には柄袋をか を加 練を事務とし自今他流試合をも可致旨命せら ~ 俄に出 行從者を増員 け止る、 は す(從來諸 般 の習慣 也井伊家の 侯 御家に於ても若 0) へ柄袋を廢 0) 行 警衛に充 列 たり從 頗 て如 列 不覺を られ L を 來 駕 延

同

へ布達せらる

熟に 源意考 御安心 を知 候御 々流 を忘 無之 時 72 度御警衛之為 は L は 之負を以て終 法 事 より決 被遊度 士道 候樣 求いた n 1-一時之負 可 出 不 自然活動 有之候 候 顶 नि 失 神 に於て勿論之事 L 間 申 妙に 樣修 候事 し實 との 右 以 は恥 來 1-~ 御 身 共 業 供に被 地 薄 御 付銘々各流に 百 1 思召 後世 合手 < 仕 致 0 候 0 にあらす終身 瑕蓮 場に 合 候就 間 相 年 相勤 流 可 も有之被 成 に候 久敷 致候學 ど心 法 致り候様可心懸候 候 召連 T 間 候節 は 0 善悪に 他 間 得 實 相 候者 n 竟流 流 0 仕 候 地 候 成 所 大譽を取 合に臨み 時 仰付 候 思召を以 0 ~ ---長に就 場 ども先 等御稽古の節御合手 は 關 祖 ~ 遂 係致 候事 合 は 0) 轉 儀 1: 相 3 b 勝負競 は 勝 1-心 傳 T 年 は 夫々 流 争端 候儀 敗 候間 得候 衆法 他 候心得にて我身に い は た 流 祖 兵家 Ch を 仕 1-此 L ~ 0 は 端に 相仕 遗意 候時とても其 處能 8 毛 折 合 不 流 衷 至 頭 0 被 1 b 無 回 K 可 固 合 儀 40 之 期 深 以 相 相 守 0) は實用 73 仰付 ど有 儀 0) 心 成 1 < 0) 心を用 反 外 時 得 3 愿 被 必 之候 求 爭 0) 候問 他 朋家 1 0) 0) 第 也 事 流 仰付 朋务 御 い h 0 ---たし さ相試 君 趣意 0 月 U 1-智 通 因 處 子と申 其時 々兩 必 候恭 以 儀 循 候 T 事 1 勝 切 T H. 0) 相 祥 宜氣 候上 親 8 标 三度つ 0 謹 骅 13 御定 聖 相 可 理 遜 他 生 ~ 有之候 語 流 候 極 前 御 屬 流 L 記 双 验 て定 111 1-旭 法 > 未 不 70 B 方熟 渡 相 被 に因 被 御 練 非 取 1 立置 稻 失樣 The state of the s て脈 视 成 U) 神 振 候 門 鈋 小 1) 候

事

場

此

節 は 但 撿 神 廉 妙 見 0) 使 御 手 よ 用 b 前 相 麗 より 勒 終身 カコ 負を告け相分 17 0) 候 大 ~ ば迅 胍 辱 速 不 受樣 n に引 可 申 分 心 相 懸 in 手 13 17 にて道 專 3 之事 麂 具を收 かっ 17 1-すと 候 8

8

身に

打

突

0)

當

h

さ

るなど

見え

候

時

候をも不構打突い

12

1

候

は

未

III

那

次第に候

舞

5

て双 たし 之業有之候時 **分候ても修行** 心得篤實無 所により 撿見使之儀 は 候事 方斃に 敗や に 偏 相 可 得首腹 に不 有之候 流の勝を定候處相違も有之候は は 頗 成 引分 取捌 可 相 申 乍併實 候樣 It 成余り数度に 0 共勝 重傷 勿論 可致候作併稽古の 地の場合に も其所に の證なる處に 0) 事 相成り見苦敷相成且 より 無之候 勝を得場 て聲をか 為に被 は >着具の身と素肌の違ひより其論も出 ては辨 何付 合 け引分候樣致 可可 别 は見計ひ引分可申尤一 候事に付 有之前 も難致 可 し可然候且 一擊 後打突に 有之候 突の上にて相 7 ~ 共撿見使 勝 \_\_\_ 擊一 負を分 指 突にても充分 手 て相違さ 擊 V 0 究 輕 相突を引 相擊 理 傷 3 B も其 相

但 双方同 流に 候 1 ば其 頭 取撿見不 苦候他流仕合に相成候 へば双方流外 0 頭 取 より 撿見 12

## し候様可致候

貸渡 に相 胴 怕 成 1-籠手之儀は銘 候 相 ては實 成 派候等且 用 人流 に連く有之候間 叉槍しな 法も可有之候間 への儀 當分御 は流法且 所持いたし 負渡道 其人 具に 0 大 相用候儀勝手 小 て稽古可 强赐 により長短は可有之候 致候 次第若し御道 具にて致度向 共餘 り長尺 は御

是迄 72 他 し候 流 他流仕 批 判 勿論 は 經可 咄 御禁制にて一 為無用 しに致候儀も致問 候尤於 等不馴にも可有之候間 御前 敷 候 被 仰付 候事に付親子兄弟同流たりさる右勝負を書付に 追ては如何 先當分 は 勝負付は 不致等勝負に付

村閣老より被渡五月常春御國許へ御暇暫御延引之處御時節も後五月常春御國許へ御暇暫御延引之處御時節も後

れ候付當年は御暇被

仰出

H

敷旨被

仰出

その

書

六月四 H 水野土佐守 思召之品有之隱居被 仰付 新宮表に傾可罷在旨從 公儀 被 印出依て左之

通 被 仰 付た h

水 野 土 伦 守

公方樣思召有之候付隱居被 仰付早々新 宮表へ相越愼可罷在候家督之儀 は嫡子大炊頭 ME. 相

違被 下候旨從

公儀被 仰 出 候

六月四 日

大炊頭へも右に准し 被 仰付且左之命あり

水 野 大 炊 頭

同 心等の儀諸事 土佐 之通 可致旨被 仰 出 候

座

さの

思召

候

同

守に は土 按に 優遇を賜り威權赫 土州 佐守 介し 順之儀は飛驒守次へ罷出候樣 て井 は藥師寺築前守の 大夫は先御代御幼冲 伊大老 々殆さ君上に擬する に結 ひ儲君 近親筑前守は より筆頭 論 ふ勢の免れさる處とい 1= 預 0) の執 7 力ありと有志問 勢也しに突然此 幕府 政殊に御養君 の公子長吉 1-且御 命 天外 は 郎 窈 君 跡 より來 目 所 カコ に環 生 相續に付殊動有 引 1-々 3 圖 せられたりされ 因 潘肯亞 2 あ 3 て既 よりし 然

たこ 1)

世

評

は大老

て统

前

に特進之

既に斃るゝ

0

今日係累の其身に及

b

出

候此段

可

申

Ŀ

候

席上 夫 逼塞 召 隨 きた 聞えあ カコ 取 · 頭無動組 下し 6 て藩の 思召之品有之御役 貶謫後 る有 町 h h 内 非 奉行 政界 命 政界にも不慮の 司 大橋 0) なり 為 大 の旨ありて十 は全権 忠右 澤 1-の緩 及 头 ふ亦 衛門 郎 兩 也 一に安藤 雄 右 御役御 衛門 數 並 御免菊之間 月歸 變動を來し七月に至り和歌山 2 0 立かか 飛騨守に歸し 御 発 れたさ 発 役御 國 12 小普請 0 結果與御 3 き習 発隱 席 處 被 ひ自 命 カコ 居愼に御勘定組 人に贬せらる事 若山に於ての全權 水野 十二月廿六日 井 右 茂 筆 忠 田 次 組 以 郎 頭 茂 下 To 0 1-背 H 召 の機密固 頭 奥御 丹波 は 小 下 次郎 池十右衛門 御 は 勘定奉 右筆 久野 守 て何 1-より 発 大 組 順 事 職 行水 夫に 知 從 --頭 70 自 3 は カコ ----野 借 任 刑 月 井 内 藤 忠次 時若 て願 からすと跳 小 調 哥 兵 は 世 請 衛 郎 山 1 3 人 に在 を遽 威 御 罕 に御 む 犯 - 円-人 漏 も土州 仕 波 1-ては 誰 P 被 なす 江 班 入 守 方頭 戶 瑕 執若 大 13 政山 め

六月廿 今般 葡萄牙 日葡 福牙國 より 使節差 さ假 條 越 條 約 爲取替 約 取結之儀 濟 0) 旨安藤 申立候付英吉利 閣老より 等 布

達

0)

振

合を以

假

條

約

寫

取替

相

成

昨

-

ju

H 退 1 帆 談 致 1 候 日 此 段 寫 0 初 安政五年條約調印の時には幕府の内議は英佛米眷蘭の 心 國是也しが其前に荷蘭公使より葡萄牙は往古日本の通商國也した荷蘭之た妨けたりしに付是は例外 得 相 達 候 五ケ國に限りて其他の 外國 さは條約た結ばざる

八月廿六日水戶前中納言樣 永御蟄居御免之儀御家老呼出 し閣老より渡

して交通あらん事を懇願したるに此年六月な以て該國の全權ギニマ

レージ氏來りて條約を結びたり

水 戶前 中 納 言 殿 此 程 御 病氣被及危篤候趣入 御聽出 格之 思召を以永之御 蟄居 御 免被 仰

三四六

度旨 中納 水戶 中納言樣 十八日 樣御 御 病 願之處 氣 ~ は閻老久世 不輕 御 御 願之通 容躰 大和守本多美濃守 3 御 0 報 暇 被 小 石川御館 仰 出 廿六 殿を以 ~ 達 日 為 したる 御 被 看 を以 病 仰 出 御 刺 义 T 中 御 許 納 存 御 言樣 生 發 中 途 御 には 学 极 遊 去 IIII 13 3 御 --石 h 病 -1 似 日 际 前

同 日 水戶前 中 納 言樣 御 逝 去

世 无 日 御 大 切 被爲 及 本 日 卯 中 刻於御 國 許 御 逝 去御 證 號 源 烈樣 と存 和

九月 Fi. 日 尾 張 前 中 納 言 樣 橋 刑 部 卿 樣 御 順 御 免

尾 張 前 御 老中 中 納 より 殿 御 御 家老 事 先達 相 て御隱居急度御 渡 愼 被 仰出候處出格之 思召を以 て急度御

恒

御

免被

德川 刑 部 卿 殿御事先達て隱居 御 愼被 仰 出 一候處出 格之 思召を以て 御愼 御免被 仰出 候

右壹通

仰

出

候

度 尾 張 々 御 前 對 中 面等 納 言 殿 被 成 御 候 事 御 住 愼 は 御 棋 御 酌 死 被 被 在之 仰出 御 親類 候 得 共 方其 御 外 在 他 或 等 ~ 御 御 阃 願 會 被 义 成 は 候 文通 儀 n 往 不 復等之儀 宜 II. 义 中 却 納 T i 间 殿に 遠 慮 8

被 在 之候 樣 3 0) 御 內 沙 汰 1 候 尤 س 御 餘 儀事 は無 7 被 何 聞 候樣 回 被 成 候

德川 都 7 御遠慮被 刑 部 卿 殿 在之 御 事 候樣 御 愼 1-その 御 発 被 御內沙 何 出 汰に候尤無御餘 候 共 御 親 族方其外 儀 御 事 他 は 兼 御 て被 會 何 聞 候 御 樣 TH 被 游 候

闸

又

は

文書

御

往

復等之儀

右之通 被 仰出 候 間 洪 段 间 被 申 F 候

此 胩 松平 春嶽 候 松 江 容 堂 殿 3 百 計 1-恒 御 免 被 仰 出

九月 松平 千 修 理 Fi. 大 B 夫 薩 より 州 事 左之通 1 托 L 閣老御 定規 0) 察 用 勤 番 70 請 辭 願 す 之處 是 格 慕 別之譯 府 之 制 を以 を 派 せ T 願之通 1° 3 0) 當 初 年 め 黎 な 勤 h 御 用 捨 來 K 戊

月中 追 通 私 趣 加 足 1-勤 行 漂着 儀 委 御 h 御 代 17 可 什 TIT 細 仕 座 自 有參 申 被 躰 々 猶 無之仍 順 致 より 上 躰 候 豫 虎歷 直 置 411 一勤旨 何 風 T 被 達候 相 候 秋 付 成 節 御 家督 下度 之領 十月 待 通 冷 難 座 風 先規 淮 基 有 症 候 0 1 一勿論 得共最 候 外 內 以 時 仕: 1 て参勤 心外 合に 1-節 偏 節 温 九 1: 押通 御 は 小 日 泉 後終に 早 座 奉 附 0) 0 3 ~ 速 礼程以 候に 快 入湯 延引 孤 至 相 存 候病 國 國 に 成 方候 渡海 付 往 候 元迄 御 氣 0 氣 座 に付 儀追 旣 古 は 分 て被 重位 快 1-候 不 より 0) > 胜 追 步 儀 相 右 節 K 漢土 成 年 々 行試等も仕 月 御 in 0) 8 0 參 當 上 內 扩 數 上 屆 出 府 內 步 年の 或 角手 相 0) 申 爵 延引 申 1-呼 行試等 1 付 を灎 儀 彌 智 も早速参府 候 置 襲 仕 は 候 通 以 來 私參 候處於洋 候 8 折 ~ し療養仕 公儀 共今以て 致し 角致 北 は 府年 京 重 疊恐多奉 篤 藥 可 0) ~ 中逢逆 8 1= 仕 御 3 用 候 法令を 付獨 で先達 相 處同 療 便者差遣 候 勝 ~ 養 豫 共兎 風 存 不 仕 遍 漸 仕 相 候 申 內 T 度 守萬 何分 候間 來 琉球 候 ~ なか 本 角 共 年 國 願 不 私 端 長途 मि 抦 ら少 趣 先 同 0) 2011 罷 內 政 領 御 有之長途 0 達天 事 事 登 琉 旋 K 巫 段 球 は ケ 向 行 候 1= 押て 快 ど申 付 月 申 行 或 處 越 屆 私 き方 願之 程 0 年 0

儀

先

候

旅

几

就

T は

彼

0

儀

領

分

な

かっ

500

前

文

申

L

候

通

代

K

漢

上

0)

爵

多

冠

b

來

候譯

合

も有之殊

柔弱

小

0

國

候

所

民

1=

候

共

涯

國

役向

嚴

重

致指揮

不

申

候

ては

旁懸念の譯合

も有之且

又近年漢土

0

儀明

未

0

賊

徒

譯仕 違 深奉 端 5 樣 通 陸 B 候儀 は 來 嚮 平 極 琉 之族 之儀 辨 蜂 8 相 何等 望 球 穩 不 Ш 0) 勢に 少 精 汲 起 合 は 8 111 ~ 成 0 0) 今以 請心 差越 殊更無双の遠國にも有之速に下知致候儀も不相調家老共 揮 當今之形勢 異變 機 8 候 確 々 も有之異 口 由 外 候 申 致 3 會 難 候 FI 內 到 不 多 擾亂 上參府 人心悉く 諭 得違之者も 場 次 題 候 0) 第 儀 方仕 海 所 相 失 來 到 ~ 共當 今に戦 人 ~ 候 調 1-は、 U 來 て以 無之候 旁別 不 不 乘 は 邊鄙 仕 候 ~ 3 劉 得止 仕 持 人 渡 無 候節 分 ~ 合候場 共 不 無之等に 來 て心 爭相 候 L 來 心 形 0) ては 御 土 何等事 何 時 申 不 ~ 势 は 兀 宜 樣御 分 難 致樣 地 共風 别 痛 何 止 奉 合に 合 人 旁懸念 領 題 て心 罷 對 樣 不 下に寄同 引 候 御 氣 波 申 內 達 猶 1F 1-深 至 無構 手 出 被下度先達て奉 西己 3 候 公邊 御座 形勢强大に ~ 义英吉 廣之儀 の譯 共 慮 相 b 將 候 仕 領 替 明 速 不 儀 事 候哉 ~ 0) N 御旨 合 中家督 共 中 利 1-候 1-先達 頓 國 致出 內海 殊に 遠 其 候 1-3 至 も有之萬一 0 付 候哉に 隔 被 外 間 船 AIF. て無心 御 精 城 兆 之故 爲 御 去 々 ~ 屆 申 追 涯之事にも有之別 F 候 任 條 3 乘 申 譯 願 々 風聞 1= 四山 數千人之諸 T 候 約 寅 取 大 死 Ŀ 仕 元當今之世態各 参府 は恐人 も御座 事 統 候 年 內 候 候 合 0 と奉 海 通 通 於 11 H. も有之疏 或 次第薪 中人心 又家督 1-致候 英吉 願 大 ~ 事 存 乘 候 171 御 ~ 急度 初 士 候 哉 尽 來 利 候に付諸 候 水所望に己渡來 ~ 、共萬 國蒸氣 八共致 役 動 間 候然は 儀 猥 年 人氣 に致 搖 岩 て心配 此 御 涯 々一 も有之候 沙 一专心 に指揮 仕 末 3 注 0) 不 統安心 渡 济 相 船员艘 穩 候 坝 例 jilj 被 上陸等 仕 統 替候 ir. 下質に 共 肝 海 \_\_\_ 0 得蓮 統 諸 1 宜 候 间 時 候 延 途に 之儀 3 罷 1-1-未 付 時 候 引 简 福州 州 領 之者 付 不仕 付萬 成 々汽 ~ 新 宜 共 致 力 [11] 内 御 候 尚 存 水 後 成 不 城 候 ----0 私 闕 開 能 8 儀 候 T 込 病 8 條 37 下 1E - -相 I も心 は 乏之節 候 は是迄 見既 1 3 御 出 は 孤 远 居 約 港 元迄 仆 THE 1 3 候者 な 趣意 相 御 如 ては A 萬 得 派 心 近 1-HI かい 成 何 川文

和宮樣

四

日

1-被

仰

出

h

修理 比自由 國 に参府なし 被下度此段相願候以 御評議を以當年参府の儀御用捨被成下來年迄其儘在國罷在來る戌年順年の節參府候樣被 二月於營中元 重 大夫は三 臣 ヶ間敷儀何共奉恐入候へ共私儀來酉年迄は在國仕候て病氣得と致養生琉球政事向 儿 委細宜達其外國役向 月 服 郎 + 偏 久光の子にして安政五午年七月薩摩守齋彬卒去の時養子となり家督相 Ti. 諱を賜り茂久と稱す薩州は申戌之年參府順年なるの處本記の如く請願 E B 際嚴 重致指揮度奉存候間前文彼是之事情御汲 松 平 修 理 大 夫 取 被下何卒出格之 續同六年

層爾來終

十月廿九日勢州田丸領坂本村惣七父母に孝行に付御褒美して鳥目七貫文被下之 當今御妹 十一月前 と可奉稱御下向之儀は來春たるへき旨同 H 和宮御方 和宮御方 公方樣へ御緣組之儀今日御 皇仁孝天 將軍家へ御 緣組 弘 め被 仰出

幕府衰亡論に曰く 支度に及はれ は御縁組御用掛に命せられ京都にては公卿一同へ所司代泗井若狹守の手を經て金一万五千雨を將軍家より贈興せられて 其年の四月晦日に將軍家薨去ありければ八十宮には御下向には成らざりしかで御臺所たるな以て淨林院殿で稱し奉り御在世の 五日靈元天皇第十七の皇女八十宮御方には江戸へ御下向あるべき旨を仰出され翌正徳六年七月には京都御發輿の豫定なりしに 皇妹皇女の將軍家に嫁し玉ふ事は敢て其例なきにしもあらず既に將軍家繼公の御臺所に立たせ玉はん爲に正德五年九月廿 和宮榛御下向に付當時幕府は内外多事なるに係らず御迎の爲に官吏を上京せしめ類りに圓滑を謀りけり 万延元年十一月朔日か以て御三家か初め在府諸大名惣出仕之席にて閣老安藤對馬守より御絲組被 を達したり尾州紀州の兩家は直ちに將軍家に對顔あつて祝儀を述べられ閣老久世大和守**滲**政遠藤但馬守 仰出

0 儀彼

に由り久世安藤の兩閣老は井伊大老の遺策を繼承し 陰かに懇意の公卿にも其意な通して取拵 親密にして讒言離間を施すに他なからしむるに若かす其為には皇妹の降嫁を得て主上さ將軍家の御問柄は御堂舅の御姻 患は奪 大冤罪や幕府に蒙らしむるに至る豊に幕府の爲に其冤な雪かざる可けん哉 て勞多くして効少きの 勉めたり は定りき如斯なれば幕府は常時財政困難の中なも顧みず降嫁の供張を豊にし順遺の金帛に客む所なく以て歡心を買はんこさか 姻には二の し舊に言論を以てせる而已ならず荷も皇妹降嫁是也こする人々には暴擧をも加へんずへき脅迫を示したり當時千草岩倉の 力を竭して其成就せん事を勉めたるに等攘黨の有志輩は此婚姻は奪攘主義の實行に不利なるを受りて百方之を妨くる策を運 らせ玉は上将軍家には時々上洛もあつて内外の 間は都て幕府 して幕府は朝命を選奉するに其 護黨か目前の暴擧にあらずして 惜かな安藤久世の雨老には井伊大老の か恰も幕府の 足を踏ませ玉 より別に御 間者の 2+ へるか 師等差上たりし事ありき依之井伊大老は在職の日に於て深く幕府の爲に將來の事な慮るに今や天下の か却て此 如くに罵たるは他なし此 篤きな加ふべしさも思召し玉ひけるか遂に群議囂々さして之か妨けたるに係らす闖東御 如き事情なきに非ざりしかごも公武親密の為也天下泰平の為也で思召し二ッには此 降嫁の為に幕府は尊攘薫の怨た深くし遂に 遂に京都を浸潤し奉りて公武の間 へたる所謂政略婚姻なりき然るに非伊大老横死の後に至り等攘論の氣焔は盆々熾 如き威權もなく果断もなく其 政治すべて圓滑に行はれて京都の干渉 兎も角も此婚姻た以て東西の 一兩卿が皇妹降嫁に同意わりしが故のみされば朝廷に於かせられても を離隔 皇妹降嫁は廢帝の奸策に出る者 上に時勢も亦大老在職 せしむるに在り此患か藻防せんには公武 情勢な一 も遂に止むに至るべして思惟 變するの 外なしさ信したれは 11 に同じ なりを無質 か らざりし 御縣 したるに付 下向さ 嫁 11/2 より 此婚 なる さな 間 149 卯印 3 力と

右降嫁 の儀於京都 は去る十月十九 日堂上方へ左之 通被 仰i 出 彩) たりと云 华

和宮 候 儀 H. 御 深 緣組之事 思 召 8 關 被 東 為 再三 Æ 一被懇願 候 間 御許容被 候に付正 德 年 們 出 中 候事 八十 153 御 定 東 稲 門院 御 人 內 之御 191 8 有之

十二 -月五 月九 H 亚 御 米 本 九御普 利 加 國 通 辨官 江 戶 赤 羽 根 1-於 T 暗 殺 せ 6 3

H

請

御

出

一來に付

公方樣

今朝

辰

刻川

九

出

御

御

本丸へ御移

徙

被

遊

懐往事談に 日 錯したり 万延元年九月季漏生國の使節さしてすイ 幕府にては此 前 に赤 羽根 百 澤家邸 レン 跡 术 ル を記憶し 110 伯條約 ナンリ III 結の 1: 傷 館た延第 か 7115 び行 外。 艦四 [1 人順 便か 接所 率て江戸 が呼に投

別に他國の紹介を俟たずして來り信盟を請ひたれば幕議は許否の間に彷徨したり而して安藤閣老は斷然其請を容る」事に決し 宿さして止宿せしめ幕府は外國奉行堀織部正村垣淡路守御目付黑川左仲を全標に任して條約の談判に渉らしめたり学國全權は 使に依頼し此ヒユースケン氏を騙して談判通辨の任に當らしめたりさればヒユースケン氏は大抵毎日の如くに赤羽根應接所に に米國公使ハルリス氏に從ひ其通辨官さなりて下田に來り譯て公使の書記官に登用せられて現に公使さ共に麻布善福寺の米國 て全種を引見し其談判に迷らしむる迄に及びたり此にヒユースケン氏さ云へる人あり原は荷蘭の出生なりけるが米國に遊び曩 入る」の用に供したり此應接所は外國人上陸場(芝田町札の辻の突當り)で共に當時落成したりければ直に孛漏生國全權の旅 類に告訴或は脱走の者舟にて横濱へ乘寄せ異人館を襲撃なさんさか又は御府丙異人館へ打入べく哉抔さの風聞もありて世上甚 接するに、本年八九月比より水戸浪士所々へ脱走薩州家芝屋敷へ三十七人入込願の筋有之さ申立或は老公附の者五十人脱走 て外國方の困難一方ならす各國公使よりは嚴敷掛合を受けたれざも其兇徒な踪跡するを得ず時に又水戸浪士の攘夷黨か掃攘の 應接所に詰合たりしが交代の期來りて他人と代りて歸りたれば現場の事は知らず其翌朝に至りて再ひ詰合せたるなり)是に就 來り夜に入て警福寺に歸るた例させり當夜も十時比に学國全權の許な辭し警福寺に歸らんさて泰元町の河岸通りな歩行したる 公使館に居住せり然に孛國全權が條約談判に付き其屬僚には荷蘭語な通曉の人に乏しく往々談判に隔靴の患ありければ米國公 た不穏の處十一月十一日左の布令ありたり 先鋒さして同志を嘯楽して横濱に押寄べきの風聞ありしかば幕府は譜代の諸侯に命して各公使錦及ひ應接所を警備せしめたり に突然に兇徒顯れ出て無慙にもヒユースケン氏を殺害して逃去たり(此時護衛の士は附添はさりして記憶す余は此五六日前迄は せし抔さ取沙汰し又十月に至りては水戸浪土兩野州堂陸下總邊に散在攘夷を唱へ人民を苦しむる旨領主地頭より

此節水戶浪人橫濱亂妨の風聞有之處今日水戶殿より被仰達候趣も有之に付銘 全質用相成候人數計多少に不抱備置可申 夜より備置萬一異變有之節は速に人數差出差圖次第可相勤尤右に付日雇人數は無益の事に付 々有合の人数今

又同日府下外國人の宿寺警衛を左之各藩へ被命たり

宿寺御固

和 闡 陀 H 長 一應寺

佛 蘭 儿 ---

伊四子

松

平

和

泉

守

濟

大正 增泉 海 寺寺 寺

幸漏生 英吉 利

亞米利加

麻

布

善

福

丰

高 輪 東禪寺上洞庵

赤羽根接遇所

外に

人數手當相揃置候樣

懐往事談に 曰く 幕府は更に御譜代の諸大名に命して各公使館を警衛せしめたり諸藩にては此護衛を嫌ひ將軍家の御警衛

4

恭

郎

ならは無論承りて相勤め申へきか夷狄の護衛は好ましからずさ云ひたる向もありしかども幕府は怒々之を討論して相勤めさ

小 松 酒 戶 石 松 M 松 松 井 笠 吓 澤 11] 平 部 平 左 原 下 上 伊 綏 主 遠 信 衛 總 總 势 之 TI 殿 濃 門 守 尉 守 介 守 守 助 VI

又曰〈 ある公使館の國旗を捲て一旦横濱まて退き以て日本政府の確然たる辨明を待つ者なりを御老中に照會して英佛蘭の三公使は 而して政府は之に對して未だ如何なる鎭壓の手段をも施さず如斯にして政府たるの實は果して焉にかある仍て我等は江戸に は近日水戸の浮浪等兵を發して公使館を襲ひ横濱へ押寄せ以て攘夷を實行せんと欲する企わりて 其企は公然たる秘密たり 襲撃せられても曾て其犯罪者の兇徒を踪跡し逮捕して之を嚴罰する事を得す遂に今回の變あるに至る是政府の不行屆也特に せたりされざも猶其藩士には心許し難しさて各公使館部内の護衛は別手組に任し外部な諸藩に守らせたり 各國公使は日本政府は外國人の生命の安全を保護する事能はず既に是迄外國人が江戸に於て横濱に於て殺害せら

を履むの思ひありき

英佛に聯合して示威政器を執るた常させり斯る中にて米國ハルリス而己に專ら懇切た旨さして幕府に忠告し主さして共都合 の信用人望は愈々其重きな加へ此以後は外交の難事は都てハルリ を謀りたるにつき<br />
安藤閣者を初め幕府外交諸官<br />
薫の信用はハルリスに傾きたる折から此度の場合に臨みたりければハルリ 儀か喜び日本政府をして鄭重なる待遇を爲さしむるか好み其感觸は極めて激しくて喜怒常なき性質の人なりき闡はポルスプ なれは日本の事情には粗々通したれざも日本政府が重きた英米佛魯に置て稍々荷蘭を輕んするの狀ありさ推知したるが故に ル りしが中頃より覺り得たる所ありて漸く溫和政略を將りたる公使なり佛はジセン、ジヘルクール此人は門閥家の出身にて威 るの名ありければ開港の時より我國に來りて初や日本人た見る支那人に同しく威嚇手段な以て事を行はんさ試みしが如くな 開港の時より我國他國公使には英は、ソル、ルーグルフォルト、オールコツク此人は支那に久しく駐剳して東洋の事情に通ざ て肯ぜざる所なりき論して敢て善福寺の公使館を動かず其保護は都て日本政府に委託して依然さして江戸に居留したり(此 輕々しく公使館の國旗を撤去して横濱に退き示威手段を持て政府を苦しめ一髪を誤れば平和の交際を敗るが如きは余が て外交を聞きたるに起因するか以て其開國を勸誘したる米國は飽迄も日本政府を輔けて目的を達せしめさる可からす然るを るべしき約する以上は余は之を承諾して事局を了せさるへからず畢竟日本現時の人心不折合は二百年來の鐵國政署を一變し 我書記官ヒュースケン氏の横死は悲嘆の至りに堪へずされざも日本政府は其保護の至らさるを謝し同氏の遺族に扶助金を贈 公使さ意見た異にし暴徒殺傷の事は歐米文明諸國さ雖も時に**死れざる所なれは余は敢て獨り日本政府を極責する事**を好ます 万延元年の十二月中旬か以て各々其公使館の國旗を捲き横濱に退去したり然るに米國公使ハルリスのみは此件に關して他の ルリ ツク此人は印度殖民地に奉職し墨にドンクル、 ス氏の趣意は當時同氏が該件に關して外國奉行に應接したるを余は善福寺に詰合て親しく修聽したるなり) キュルシュスに從て書記官さなりて長崎に來り夫より公使に榮轉したる人 スの忠告を待迄に及び

なりき認めて再び江戸 三公使を談判せしめ其後若年寄酒井飛驒守 論責すれ 扨も英佛蘭の三公使は横濱まで退去したれざも其論題の原たる米公使が幕府で懇談にて事局を結了したるに付き其上に强て ば所謂彌次馬たるの姿あれば殆き當惑の狀況あるた見てハルリスは密に安藤閣老に注意し外國奉行た横濱に遣りて に置り其國旗を掲げたり是にて其葛藤の難局は (外國掛)を訪問さして横濱に出張せしめたれば三公使も是を謝罪及び保證の實 一旦結了したれ共攘夷論熱は益々昻騰して外交上薄氷

公

を守衛す

# 正月十八日於 公儀外國御用出役被命

外國人守衛の為に小普請組 を支給せらる後 別手組さ稱し 叉ハ番士 増して千五百人の多きに至る外國人他行の時は皆馬上にて隨 一の子弟を以て之に充つ月々拾人扶持御目見以下には五人扶持 行前 後

中の 第二回の外國人殺害にして其犯人は幕府之を捜索するを得す為に傳言の扶助金を出して其罪を償ひたり此時に當りてや攘夷軍 身分卑に過きて公使を優待するの道にもあらず又實際其職を竭さしむるに足らずさありて更に御目見以上よりも當任の人々を に達したるものを舉て外國奉行の手附さなし其職に充てたりしが是も其初めは御目見以下の小書請組より取たれども夫にては 川奉行支配常番役と爲したりき扨又江戸にては公使館の護衛及び外國人の遊歩の時に附添の爲に幕士無神輩の内より武藝馬 書を携帯するに非ざれば大小を捕んて横濱に入る事を禁したり(此下番は萌責色の役羽織を着たるに付積濱市中にては菜葉さ 公使よりは大に共事を論して幕府の責任を譲めたりければ幕府は下番さ名けたる足輕數百人を召抱へ横濱に置き居留地及ひ市 は公使館を襲撃するの陰謀ありさ云ひ或は横濱を燒撃するの企ありで聞えたも不安心を極めたり 撰擧して外國奉行附別手組さ云へる名称に改め護衛に充てたり然れ共攘夷論の盛なるに後て國內の人心は益々不折合さなり或 懐往事談に曰く 氣焔は類に猖獗にして外國人暗殺を以て攘夷の魁なりき唱へ長刀を横へて外國人を睨む者江戸にも横濱にも充滿したり外國 信が輩其當時に此別手組が袴羽織にて二十騎三十騎つ1外國人一二の前後左右に扈從して馳行な常に目撃したり攘夷論の氣 巡邏をなさしめ横濱の市中入口には處々に關門を設け帶刀の者は官東を除くの外は其藩邸の役人若くは奉行所よりの證明 然れても下晋にては其地位の輕くして警察に威權のたらざるかために追々に其人を撰び其地位を昇せて遂に神奈 万延元年の正月に英國公使館の門前(高輪東禪寺)に於て公使館の小使傳吉さ云へる者殺害せられ 此傳吉は日本人にて外國に漂流し其後公使の小使さなりて通辨な縁て公使館に居たる者也き是開港以來

一是月水戸人士頻に常野所在を亂暴す

1腰振け士かな。日々に嘲り嗤ひたるさまなりし

一熾なる折からなれば市井の小童婦女迄も苦々しく思ひ荷も雨刀を帶したる土が夷狄禽獣の御供して揚々たるは仮粒につら

去十二月晦 日新庄駭河守麻此 より水戸浪人亂暴狼藉に付變に臨み砲撃せん事を 幕府に 願 ふ免さ

れす

正月廿二日下總國佐原町に於て水戶人士亂暴をなす旨地頭津田英次郎より幕府へ訴ふ 廿九日

又再訴

同 月朔 月廿九日 新庄 野 州足利邊亂暴者あるを訴ふ皆水戶人士中暴激兇徒の所 駿河守 より再ひ水戸士民の兇虐亂暴を制せん事を乞ふ 為 とい ふなり

同 日閣 老 より

日

水戶 候に付其通被取計 殿御 領 內に相集り居候浪人共不法亂暴相働き難捨置候に付被召捕候旨水戶殿より被仰立 候様相達し候間為心得向々へ可申達置候事

一月十二日又令あ

候者 自然御領分外 水戶殿領內へ相集り候浪人共亂暴相働き難捨置嚴重被召捕候旨御同家より被仰立候に付 り居候者多人數にて少人數にては行屆申問敷候間兼て相心得關東取締出役より引合次第可被 切捨又は打殺しても不苦候間格 へ洩出 वि 申哉 も難計 候間急速に致手當嚴 別精入可取計旨被仰渡候間夫々支配向 重相改疑敷者 は 召捕 候 樣可 申 致 付置候處集 尤手 T h

取計候

一二月十八日實成院樣 一月廿二日御 御僧德公 代官佐 御本 一々木道 九へ御引移 太郎 よりも亂暴を告訴す

#### 左之面々 公儀 被

召出

天御<del>臺</del> 院 樣 後諸大夫織部正和御香頭三千石二 御用人に 正= 改 2

御廣敷御用

質成院樣御里方

松

平.

部

藤 右 織

高 橋 七 左 衛

PH

內

四

御廣敷御用

座

敷

清

水

並

滅

御 廣 製番 御廣敷番之頭

日 號

二月廿八 年 改 兀 被 仰 出 文久さ改む

二月魯西 亞 軍 船對 馬に繋泊 上陸 して陣營を張 り占據之状を 示す

幕 漸く此年九月に至て對馬をば退去したりき對馬の地勢東洋問題に於て緊切の に託して退かす對馬の人心為に恟々たりしが英國公使は之を聞き東洋艦隊の總督に謀り を掛合せ軍艦修繕は英艦にても之を助くへし<br />
こ云はしめ聴かざれば事に及かべきの狀に至りたれ **發し此事を幕府に上申したり幕府は直ちに小栗豊後守を對馬に遣して退去の談判を開** 文久元年二月か以て突然軍艦か我が對馬に寄せ上陸して陣營を張り占據の狀を示したれ 江地方割譲の談判を開き其事漸く歸着するの期に至り英國は日本の對馬に注目すると聞き魯西亞は是に先んぜんさ欲し乃ち 府 衰止論 1-日~ に當り英佛兩國同盟の軍を以て支那に改 此に又外交上の一問題さなりたるは魯西亞 入り 軍 北京に於て城下の 艦 が對馬に繋泊して占守の 要地たるは風に此時 かせ 特に英國軍 ば劉馬の 盟かなし たれごも登國軍 狀を示 より は特國 領主宗對馬守は驚て急使 答 西班 艦な對馬に送り退去の して始まれ 何定 も亦 したる事是也き此 艦は野 艦は共言を納 同 時に を軍 神 州黑龍 艦修

五月十 五 日 蘭 人 シ 1 水 IV F を召し 御 雇 被 仰付

雇 赤 鵬 33 0) 根 初 1= な 居 b 住 他 0 蘭 0) 外 人 國 シ 人 1 0) 水 寫 IV 1= 1 息 幕 ま 府 礼 1-數 雇 月 聘 1-せ 5 T 3 解 同 雇 人 せら 忠告 n する 72 所 あ るによると云本邦外國人を

五月廿八日夜水戸の 暴徒 高輪東 禪寺 0 英國 公使館を襲撃

懐往事談に曰く る者ありて何れも死を顧すして防戦し盡く兇徒を討取りたりければ兇徒は一旦既に公使館の玄關迄押寄たりしも僅に参賛官 此兇徒は水戸の浮浪にて攘夷黨の輩也さは生捕の者の自狀にて相分つたり護衛の別手組には討死したる者あり深手を買いた く御請取下されよさ先方に氣を付けられて右の首を請取たるは我なから恥しき次第にてありき斯くて役所を出て見たりけれ 就くべして蚊帳の中に入りたるに俄然さして多人敷の叫び聲ごも聞えたり扨は失火にてもあるやらんさて詰合一同は飛起き 所は中門内の右側なる塔甲にて本館を距ること四十間許の所にありて御目付も此中に宿直せり午後十時にも及ひたれば寝に 禪寺の警衛は別手組二十餘人にて中門內を守り御警衛大名松平時之助(柳澤家)本館中門外を守り同しく松平和泉守(西尾) ば騒動ははや<br />
鎮定して兇徒十餘人は盡く討取れたり<br />
(尤此内には深手及ひ薄手もありて存命之者は其後刑に處せられたり) たる者あり是即別手組の某也然るに余は此時二十銭生れて初めて人間の生首を見實に驚愕して爲すへき處を知らず御主任早 も見えす如法の闇にて鼻を撮まれても知れざる程なりそれ提灯を出せ高張を照せて狼狽の中にも點燈して詰所を開きたれば たれば南無三寶浪人共ござんなれて銘々大小な挿み跣足にて詰所な飛出して見れば雨は晴れたれごも空は眞黑に曇りて星影 先つ同心をして物色せしめんとする時に復籍者也討入也さいへる叫喚に接し同時に浪人討入たり用心せよ出合よさいふ聲し 洞審院の裏手を守りたり然るに此日公使歸館して館内は雜沓を極めしが遺昏より梅雨微しく降りて物靜に成れり外國方の詰 に薄手な資はせたる迄にて共志を逞しくする事能はす公使をはしめ一同無事也し 何の某也敵か打取たり一番首の高名御記して可被下さ息せきつゝ血刀を提なから流血淋漓たる生首を携へて詰所の椽側に置 本記に兇徒を盡く討取たりこあれ共末記閣者より之書翰によれば死傷合七人也又一書にも同斷なれば福地は覺え誤りしな 文久元年の五月上旬に英國公使は其屬僚を率て富士に登山し同月廿八日を以て江戸に歸り高輪東禪寺の 公使館に入れり余(福地源一郎也)は外國方の淵部德藏等で共に此前日より東禪寺に詰合せたり此時東

らんか又外人の貧は一書にモリソン通辨ウォルクメンの二人也で云ふ

翌廿九日英國公使は大意左の如きの書簡を閣老へ差出したり

仕樣御申聞候付歸府候處未た四ヶ月ならすして又々此度の大變に相成申候警衛の兵も戰功無之 前夜は不圖大變有之實に驚駭乍去天幸にて兩人手疵を受候而已にて相濟申私共先達て橫濱へ引 一候節御老中若年寄方より大君親兵を以て警衛申付候付以來決て危きに至る事無之早速歸

外浪 等 候事 御 1 に 政 理 は 事情を不 事 故 非 無 弁被 無謀に を正 御 を御改革 座 賴 候 秘御 右樣 候 候者可有之候此度は へ
こ
も
餘 E 有之哉否速 談 和 0) 事を致し候筋有之間敷 戰 被 成 程 0) 度事 時 \_ 端に決 1= 刻移り候で私共殺害に可逢程の事にて御 御決答可被下候右 に御 右等の し可 座 候 申 左 舉竟賊 も無之ては英國 者嚴重に御探索有之御 君主 兵の に付旗に疵を被付候恥 より申付 處置 は戦 0) 候事 旗 争を 1-班 政小 と被察候大名も水府 挑 13 阿阿 む 小 御改革有之外國 られ 候行 の策 辱を雪き中 候 の賊兵等も身命 ど相 1 見 10 ゑ國 度よし え申 なる 111 -候 11-此 ス ~ を拠 し其 度 申 F 滥 候 13 iv

事

### 英國公使への返翰

入候 貴國 候比 1 0 も少なからさるにより最 及 第七月七 は は護衛 領諾 不 さも其 儀 段は心入の事 ごも其許 1 慮 付 有 0 の者等曾て恩知せらる由 許敢 之度將 件 日 戒 附 初 々被 ·切 7 第 1-屬 注意 なれても間近く刀槍を以刺撃するさへ互に熟知せさる時 神奈川 附 申 承引なけれ Ti 越 + の士官等危難其 且 \_ す 初新に護衛 號 即 ~ より貴國 夜警衛 き段は我等常 0) 書 ば暫く其意に任 翰 議 軍 溶 0 0 艦を被 者を命 諸 渝 生命に及はさりしは全く天幸にて初發兇徒之館 手 披見貴 士年 0) 々殿 諏 無無 香 呼寄其兵卒を以て我警衛 せしに其境内 重に 謂 兵の 國 せ 本月五 しに遂 とは思はされざも我等に於て質て其邊 者共死傷等之危難に及ふまて奮勇苦 命し置 1-日之夜数多の 今般 0 3 事 みならず館内 な 0) 危急に 和 は 兇徒 の者 以 後 及 1. 護 共 ~ も相 使 加 衛 b は過誤なして言か 節 最 ~ 0) 是を有助 從 舘 士を館 請 為置 來 ~ 護 內 忍入鼠暴 戰 0) 内 衛 度 へ忍入 さな せし 3 差 1]1 8

質を變化 巨細申入事件もありさいへとも譯文等の手速には行屆かたく返翰を差急かるゝ趣な L 12 を演述して答及 せしものは只一己の念慮に出ず竊に是を主使するものあるべき旨被申越たれごも兼ても申入れ h 日 めに防禦の手筈を失ふに至らんかと懸念の筋不少れば右兵卒は差戻され候樣致し度且今度亂 が追 貴國 きに 面談にて萬事詳悉せんと欲す此段答書旁申入候 如く身柄のものにても開港の初比迄は外國と條約取結ひしを甘んせさる族もありし 砲銃の遠きに利ありて且其力强大なるがこときは一旦事 偏見主張し身をも命をも不顧ものともの所為に起る所なれば歳月の久敷を待されば其氣 々 0 政 せしむる事かたきは是迄談判の節申聞置候事にて既に了解あられしなるべし就ては猶 兵卒等兇徒と衛士とを識別する事不能自然如何樣の過 府の ひ 處置に ぬ件 々の事情は猶跡 よりて今は絕てある事 より申 入へ なし唯下賤の輩鎖國之爲めに拘執 3 拜具謹 候 へ共書中にては共事を盡 言 ある 誤に及は 0) 際に臨み言 h も難計却で是より為 しかたきに付不 L 語通 頑 固 れは先概畧 さる 趣も聞 0) 情 より 所 よ

文久元酉年

六月五

世 大 和 守 花 押

安

藤

馬

守

花

押

再英國 公使

以書 接戰及ひ親兵の內六人藩士の內三人は痛手を負ひ既に其親兵之內には翌日死に及へるものも有 りに候作 翰 申 入候去月廿八 去其使館護衛の 日 夜無賴 為め附置る の惡徒拾四五輩亂入せし時不行 7 大君 の親兵を始警衛の諸家 屆の儀も有之趣被申越氣毒 の藩士何れ も力を戮せ防禦

述る如 衛 捕獲 術 n 手 結 を乞ふ ゆる難 段を 順 ひし は n は兇徒捕 は さ通 行 せし而已なれ 并姓名等迄巨 3 + 0) 屆間 も至 允過 B 分施 失ふ 趣 迯 壹人 及 儀 < b 追捕 尋 此 はすていへざも畢竟其許等 候 其他淺手を負へるもの數輩に至れり右等は其許にも目撃せられし事 相 敷に 0 相 夫 哉 は n 日 顛 獲 L 糺せし處 外 女 3 末 0 恐れあ 聞 1= 疵 0) 易 處置 哉 國 を縷 手筈を盡しぬ 報 え即 付以來は舘內護衛の者差置候儀領掌有之度其他 カコ て自双及 爲負捕押 奉 ば今般賊徒も今少し豫しめ捕へ盡すへきどの事 一細相分居穿鑿方手を盡 告を る 0 何れ 1-由 行 述 和 時 ~ 及ふ なれ 俱に ī に嚴 日 ば即ち厚く治療を施し平 し尤逋 て護衛 夜 ~ も常州邊 ひ二人即 へけ ごも右 敷鞠 る事を得たり 宿寺內 待つ所なり れは定て其効室しかるましくと思ひ 逊殘黨 n 問を遂けたくあれざも疵 0) 者一 締り 死せ ども此 士 0 浪 は即 0 面 為 時 人の ケ 々 勿論去春 L 所 程 用意等開ならす且常 か 0 すとい 今百方手を盡 **猶其殘黨** めに斯迄力を盡せし故亂入 も申 由にて別 取計に付猶 K さも一人は 々 我 入し如 へざも更に其便を得す當春に 癒を待て嚴敷 見商 老出 0) 內三人品川驛旅 紙 議之極 仕 十四 未た し其筋 く館内へ護衛 後來之警衛筋 の途 所療養に障 死 人連名の 中 1= も有之素 相糺し事情 々我 々 猶 に待 至ら ~ 命を下し 面 政 必 Da 書付 府 先に い 受亂 り当 つさる 談に盡さんど欲 先奉行よりも追 店 せしもの 0) 士不 72 行 0 ~ を懐に 注意 返書を以 L 妨に 顶 よ H 明了を得 死去 隱候 差置 b 難 事 捕 至り 3 泛 及 ら手 训 なれは今別に詳悉 V > 內三人 候 件 到了 ひ せ 1 カコ ては 共手 総に 配を 6 て申 は 3 互 さも前 K L すれ 及 3 城 胩 1-思徒等 3 大 なせ 洪 洪 -1-人 災搜 は 固 西己 は 引 3 0 は水る 吟味之 分の 段諒 許 L 1 共 行 洪 合 人 八場に 点を の見 趣 8 屆 粗 70 同 候 8 申 依

八日九日之內九年時過二時八間云々依之別紙書付相添へ此段申入候拜具謹

文久元酉年

久世大和守花押

安

藤

對

馬

守

花

押

別紙

御座候得共唯區々之徽忠寸分之武威相立國恩の萬一に奉報度之心底迄に罷在 私儀 大義に基き決心仕候事に御座候匹夫之身元より國威を海外へ 不肯之身にて御座候へ共神州夷欲の為めに相汚され候を傍觀いたし候に不忍此度尊攘之 輝し候程の儀は出來かね 候此 儀追 に候事に 々夷狄

御退攘の基にも罷成乍恐萬分一

叡慮 台慮 をも奉安候は、卑賤の身に取り誠に以て此上なく難有仕合奉存候間抛身命決心罷

出申候

小堀 渡邊 榊 有賀 鉞三郎 牛彌 寅吉 岡見留 古川 木村幸之助 主馬之助 一次郎 五郎 木村 石川 山 崎 信之助 金四 新八郎 郎 矢澤 43 森 村 貞助

別紙

於て即死石川金四郎は品州驛旅店にて自殺仕損し捕押山崎信之助、 別紙名前書之内榊鉞三郎は東禪寺にをいて生捕木村幸之助、古川主馬之助、小堀寅吉は 中村真助は同所にて自殺 同

懷往 たり尤幕府は防戰し及び勤勢したる諸人を厚く賞與し其功績を褒したれは英公使も物品杯を贈與して其勢を謝し其後英政 談に日 < 此公使館襲撃はあはや外交上の一問題となり幕府は不測の困難に陥らんさせしに幸に護衛の別手組は死 を顧すして防**戦**し公使を初め一同無事なりしかば幕府は貧傷者に扶助金を賜りたるに事止りて其局か精

クマ 意外 歐米人に評せしめば夫れ何とか云はんや天下擧ての朦頭如 載に晒されついあるべし近 として掲けありと或る書報に其圖を載たり果して然りとせば日 なりしならん 或は洋品を店 しに外國と戰端 を争ふものと認め世上有志と唱ふる者の は洋學に熱心開 府は功勢記念牌を幕府に送りて附與する事を託したり 時の の兇暴も憚りなく決行し法合にも徳義にも背馳せるのみならず却て其兇暴で以 の点に播 該公使館 通 辨官 形勢も追想するに奪攘と云へる一語は不思議の威力や特有し荷も尊攘の 及 水戸異學派の 頭 にて共に遭難負傷しつゝも目撃の現場を自寫したる由之を英國の外務省 夜襲の し國 を開 に陳列販賣する者は國賊也と夜襲脅掠を逞ふし其亂逆兇暴は實 國 一論を唱へたりとて白晝に突然城壕に投込まれ剩へ市中外國貿易に從事 學者塙 カコ 時公使若害せられしならは其反動忽ち國家不測の危殆を現出 しめ 野躛 時 次郎は廢帝の例を調べたりといへる浮説 ん是日本男兒唯一 清 或 頭 迷にして國家の鴆毒たりし事以て想ふへし當夜英國 朝 鮮 0 眼中には成 頭陋野蠻を笑ふ者 の盡忠報國也と自負得色底止する處なく其余焰は し得へき丈け政府外 此唯 多し不 慕 本の 知三十 府を苦まし 野證 の下に暗殺せられ手 交の 有 は 英國 余 邪害 むる 年 前 に枚擧に 0) 天壌と を務 0) 爲也さい 0) せし て日 み此 H には記へ 木 0) 8 共に千 は目 する 塚律 をし 地 H 温家ワ 何 月 がな へばの に連 と光 へさ

して外交を して内胤を醸すさも外 調 理 國 安や 保たんどせし幕府 國 人を殺害し て外 の心事 難 を買 る事 如何ぞや安藤 を休 よと長嘆息を極 閣 老が 寧ろ老 めし 中 3 を殺 5 1 2 も此 將 軍 家を 時 0) 事

邊 御 水府よりも 召 或 捕 許 方 より 御 手 早 此比十八人之者 當被下 使 を以 候樣 て申 さの 越 候 或 御 間 兀 立逃 達 手 あ 配 b 尋 嚴 72 重 中 h 申 0) 者 付 候 0 得共 處 不 人數多之儀 容 易 申 合致 l 屆無 御 府 可 申 內 3 志 心 配 し候 被 致 旨 候 相 間 聞 於 之 候 段 公

なりしてい

h

儀等嚴 六月 之御 被 四 申 仰 重申上 出 日 付 有之處 閣老より差圖に 方 可有之此 ナこ り尚 御 行 1-同 屆 一嚴重 御家老若年 被 より水 成 御 カコ 取 たく 締 戶樣 寄御 被 召 成候様にと関 捕 不。 方御 侧 時 御用 御 登 願 人を 立 城 老 候 御 閣 より 城 老三人出 ~ 共 嚴 呼 此 度 敷 出 申 御 頭 L 水戶 渡 府 御 內 候 领 內 御 ~ ,靜定 領 入 込及亂妨 內 御 0) 儀 取 統 兼 候 方殘黨召 々 段畢竟等 公儀 捕 より 開 0

六月十 品 御 手 御 配有之悉〈 差 8 領 向 内 可 五 有之候間 御 残堂の 日水府 領 內 1-御 者共之儀に付是迄寛 此段 T 召 へ左之通 御 捕 回 取 被 鎮若 被 成 申 候 被 樣被 仰出 候 不 法之働 仰 大之御處 17. 出 る旨にて関老 有之候者 候 就 置 T n 1-速 此 相 1 内 F 成 一徒黨 御討 居 藤 紀 候 處今以 伊守 取 ケ 間 可 敷儀 被 より我御家老 成 兎 角折 候 相 萬 企 候者有 合無 及遲滯 候 之に於 書 趣に 付 候節 付 渡 は 今般 3 7 御 は 沙 御 嚴 敷 數 御

0 **混人**さあり 同 日 大目付 逃去り候付怪敷見受候者の其所に留置御料は御代官私領 觸 を以 无. 月廿八 日 東 禪 寺 ~ 亂入不 屆の 仕業及 U 迯 去候者 共の は 領 主 內 有 地 頭 賀 华 ~ 申 彌 出 初 江 七 戶 人 月 名姓 者

は最寄湊奉

行

可

申

出

候

右

所

持

致

L

候

上

は

國

内

手

廣

番 0) 町 本 行 ~ 可 申 出家來又者等を入念可遂

吟味

若

し隠

置

肠

より

知

候

13

1

u

為

Illi

门下

この布

あ

h

此 月 公儀 御 軍 制 改正 被 仰 出

講 武 所 奉 行御 勘定 奉 行 大 小 御 B 付 ~ 掛 h 被 仰 付

鎖 國 0 制 度 御 變被 遊 候 Ŀ は 御 軍 制 亦 御 變 不 被 遊 候 T n 難 成 儀 に付 ti 御 為孫 並 追 K III 被 仰 出

候 間 各 K 致し 力を盡

神 君 DJ. 來 0 御 武 威 內外 1-敷 候 樣 際 可 相 勵 事

六月廿二日 百姓 町 人大 船 所 持 御 免 被 仰 出

百 姓町 人共 大 船 所 持 致 候 儀 御 差 許 相 成 候 間 勝 御 手. 次 第 製 造 運送 致し 御 不 差許 害 候 JI. H 汉 相 外 成 候 國 光航 in 船等買 游 不 受 馴 度望 差 支候 0

製造 者 は 且買 願 次 入 第 按 針 一受候者 之者 は 其節 并 水 0 船 夫等 形 繪 御 貸 圖 渡 面 护 可 以 相 7 成 當 候 尚 人 又 航 は御 海 手 續等 代官 領 委 細 主 之儀 地 頭 は t 追 h 御 T 軍 TI 艦 及 沙 線 練 汰 候 所 扨 11 又 申 右 出 船

候事

七月 = 日 海 上 測 量 之儀 被 仰 出

御 老 中 安 藤 料 馬 守 より 御 城 附 相 渡 L 候 口 達覺書

神奈 儀 申 立 ]1] 一人命に よ り長 崎 8 拘 箱 舘 h 候儀 0) 海 に付 路 御 暗 差許 礁等 多 相 1 成 是迄 且 御 度 或 K 1= 破 於ても追 船 有 之及 々大 難 儀 船 候 出 由 來 1= 航 T 此 游 度 い 爽國 12 候 より 715 故 测 臣 量 細 之

測量 勿論食物等為積入候儀も可有之其節は乘組 測 為致追て繪圖 不行屆候では差支可申候間右英國 面等出 來の 上は夫 々へ 軍艦 御渡可相 の役人より申渡し次第惣て不都合之儀無之樣可被取 へ外 國奉行御軍艦奉行 成 候右に付ては場所に寄り上陸 御目付支配の者共 も致し測量は 乘組 同

計候事

本邦海路測量の事是を初とす外人に國防要害の秘密を知らしめたりとて非難益甚しく

家激徒物議の一となりたり

右に付 州 测量 神奈川 船 刻 同 月十二日紀州年襲郡へ罷越候趣注進有之に付所々へ詰役人幷船をも用意為致置 比出 良湊 て田 E 紀州海測量の模様十月二日 其邊海岸向 由良湊へ 刻此 帆 より長崎箱館迄海路測量之儀英國人へ御差許の段當七月 倉崎邊乘廻り上陸をも致し同二日友ケ 牟婁郡沖 向け罷越夫より南の方へ航行候處同六日又々日高郡 出 巳刻比着船上陸之上海路圖取いたし且 帆 は 夫より海士郡大崎浦 勿論阿州淡州の嶋々迄圖 向け航行候旨尤前段滯船之內食物炭等買請為積入候旨をも浦方より屆出 御城 付を以て左之通り幕府 ~ 酉刻比着 取 同 日辰 嶋へも上陸所 船去月朔日碇泊右之内近邊高さ山 小船 0) 刻比大崎浦出帆加太浦 にて湊内測量い ~ 相達 々測量致し同 由 被仰出御座候處右英國船八 良湊 ~ たし 申刻比着船翌七 四 间 日 へ午刻 已刻 候處同 廿七日迄碇泊 登り 比出 比着船小 世日 所 帆 日 日 卯

一七月十二日品川御殿山へ外國公使館建設被 仰付候段國許より申越候との趣

之内へ各國 新築したる 使より嚴 本日御勘定奉行松平出雲守外國奉行水野筑後守野々山丹後守御目付松平備後守へ品川 重なる掛 11 111 也然るに其落成 ス 合を受け困却を極 1. ル被差置 に及 候屋敷御普請御用 ~ る比 め遂 1= 至り又 に外國公使を保護せんか為に數萬金を費して公使館 々暴徒 取扱被仰付是東禪寺の變よりして幕府 の為に 放火せられ て灰 燃きなりた 御 12 殿山 英國 b 和 公 地

十月朔日 公儀 松平石見守御目付京極能登守に被 より佛蘭西 佛 蘭 西英吉利初締盟の六ケ國 、英吉利、荷蘭、孛漏生、魯西亞、葡萄牙、六ケ國 仰付拜領 へ聘問且江戶大坂兵庫 い物あり 新 潟開 への 御 市 延期 使や外國 0) 御 本 使 行竹內下野守 被 仰 付

同

懐往事談に日 之れた諸せしむべしさ答へたりしが英公使カールコックは是條約に關する大問題なり本國に其中せでは何とも返 出したり米國公使ハルリスは此事に關して籍に外國奉行の相談を受け余は日本の國情を洞察するが故に米國政府をして必す たしき答へて容易に肯ずへき色も無く佛公使蘭公使さても同樣の答なりき然れざも安藤閣老は此雨港兩都の延期は何事あり 不折合の散を以て兵庫新潟の雨港及ひ江戸大坂の雨都の開市を延期せん事を各國政府に望み交久元年の春よりして此 何を促したり其上に江戸大坂兵庫の開市は正に二年の後に迫りつるに攘夷熱の氣焔は益々熾にして横濱さへ不安心なるに鎖 を幕府に望み幕府にては能登の七尾か出羽の酒田抔然るへしさの評議にて外國率行某かして万延元年に北陸海岸か<u>巡視せし</u> 英國軍艦は新潟へ廻航して實地を目撃したるに迚も安全なる貿易港に非するの報告なりければ各國公使よりは代港選定の しさ云ふ明文あるは是新潟は安全なる繋泊港に非すさ云へる事よりして豫め此條を設けたる者を知られたり扨横濱開港後に さも行はざれば國内の静謐を保ち難きは眼前の事なりさて或は外國奉行を以て國情を說かしめ或は自から 攘の中心たる京都に近き大坂兵庫を二年の後に開かんては中々思ひも寄らざる狀勢でなりの是に於てか安藤閣老は國内人心 めたりき夫是にて新潟は代港選定中の藤を以て自ら延期の婆さなり居れ共是も當分の内の事にて外國公使より時 東にして神奈川長崎箱館の三港は既に之な履行したり然るに新潟は若し不都合の事あらば代港を日本の西海岸に於て定むへ < 日 幕府が當時外國に對して結ひたる條約に據れば神奈川 (安政六年六月二日) を以て開き新潟は千八百六十年一月一日 (橫濱) 長崎箱館の三港は千八百五十九年七月四 (万延元年十二月)か以て開くへき約 答に及ひか 々其選定如

ひたれば英公使も漸く是に同意するの傾きなり佛公も亦稍々是に同ずるまでに至れり

の員末に列する事た得たり 此節がら外國へ幕府より使臣を派遣しては攘夷黨の憤怒を更に挑發するの懸念あるべしき趦趄したるに關らず斷然群議を排 是より先き幕府は訪問の禮を行はしむる為に新見村垣小栗の三人を使節さして米國に派遣し特殊の待遇を受けたる事ありけ 魯西亞葡萄牙の朝廷に至り親しく帝王に拜謁の禮た行ひ其序を以て延期談判すべきの全權を與へたり而して予も亦幸に此行 防守さ改名して閣老に任せられたる人なり)御目付京極能登守を公使に命じ歐洲締盟の六ケ國即ち佛蘭西英吉利荷蘭學漏生 して之を決議し此年(文久元年)の十月に至り外國奉行兼御勘定奉行竹內下野守外國奉行松平石見守(後に本家を相續し周 せしむべき機會は無るべしこ安藤閣老は是な聽きて然らは其儀に及ばんさて歐洲へ使臣派出の事な閣議に提出し閣議に於て 國の朝廷に到りて兩都兩港開市延期の事を請はば各國政府も或は之を應諾する事もあるべきが是を外にして政府をして應諾 を行はしむべし其使節の一行は米國の例に傚ひ英佛二國にて擔當すべし其待遇は決して米國に劣らざるべし其使節が直に各 して未た歐洲諸國に派遣せさるは醴ル得たる者に非ず日本政府は宜しく其重臣を使節に任し歐州の締盟諸國に就て訪問の禮 れば英公使は佛公使に謀りて幕府に説いて云く條約已に批准を遂け和親正に懸篤なるに日本政府は其使節を米國のみに

太田源三郎飜譯方には松本弘安(寺島宗則伯)箕作秋坪福澤諭吉庶務には上田友助齋藤大之進その撰に當り立合には御勘定 ければ正使の價直を備へたる人物也次に松平石見守は門閥の旗本に似ざる敏捷の人にて開港の程もなく外國奉行兼神奈川奉 日高圭三郎御曹請役益頭駿次郎御徒目付福田作太郎(重周)御小人目付高松某山田八郎醫官には高島祐啓川崎道民の諸人也 かるべきにその説は其時に早く世上の云へる所なりき 扱亦此三使に附屬の人々外國奉行の支配にては組頭には柴田貞太郎 り次に京極能登守は御目付にて是亦實直の人にてありぬ當時の幕吏にては此三使は先々人物にして其撰を得たりさいふべき 行きなりてオ智辨舌の評判を博し外國公使杯も惠ら稱譽したる人にて年齢も若く且機敏の才に富たれは副使には命せられた 夷地の狀況をも詳に知りたる人なれは魯國へ遣さる」には此人なりこの事にて仰蒙られたる也(是は魯國に對しては聘問 進み外國奉行を乗れ凡そ幕府の民政會計の事に付ては、老練の譽高く又箱館に在勤したるを以て粗々外交の事情にも通し蝦 又曰く竹內下野守さ申は原は竹內清太郎さて御勘定より出身して御勘定吟味役に累遷し箱館奉行に成り夫より御勘定奉行に も若し井伊大老儲君論の事もなくて水野岩瀬永井川路の諸傑が此任に當りて歐洲の形勢た親しく目撃したらんには更に宜し 【後に兵庫奉行柴田日向守】御書翰掛には水品樂太郎(今は梅處)岡崎藤左衛門(今は撫松)通辨方には福地源 の外に唐太經暑談判の要務あればなり)年齢も既に五十か踰へ温良の徳自ら容貎に露はれ物に騒かざる君子風の良東なり

船には英國より軍艦を横濱まで差出すべしと英公使より照會ありて成べき程は一行の人數を減し携帯の荷物なも管畧すべし 0) 尤三使は銘々家來二人宛組頭は一人其余は惣躰の爲に小使三人な召連る」事で定めたれば諸藩有志之人々は假に其家來小使 王宰相 て類に注意ありければ是に從て非常の减員を成したれごも猶三十餘人の 名を胃し此行に加はり既に長州の杉 への贈物及ひ一行の衣服携帶品にて山た成す計の荷物なり (今の子舒) 加州の佐野鼎の人々は即ち家來さなりて此行に加はられたりき使節の 同勢にて其荷物には大君より (將軍家の

## 兩都兩港開市延期談判

出艦 1: 出 右三 盡 入 に赴き那 公使の を望まれた 日 しなが 渉るべ ~ 帆 本 ラ 力致さん 使は L 0) P より電信に し蘇尼に 許 跡 ら此事を忘るゝ 3 號 H 同 は 破 1-1-倫第 申入た n 年 3 思 乘 其報酬 て墓 折 移 7 の ば歸路に は h 才 十二月 抦 n 府 7 三世 りけ 安藤 には 難し は 延 地 1 期 中 猶 F 拜謁 及びて應接致すべしとの 海を航して馬里塞に着した 廿二日 何 n 0 閣老は其正月坂下に於て兇徒の為に負傷したり然れる 3 8 0 1 暇なく 艦 ばオ の事 談 々の 才 判 後延期の談判に移りたるに佛 多 1 出 を以 なり ケ條を承諾あるやと其談判に涉り云々の は 1 IV 英國 埃アプト 森山 1 W it て品川 ツ = の鐵道 多吉郎 n 公使 ク ツ 1-ば安藤閣老は大に心を痛まし 7 談制 冲 才 8 用通路取御 其志 1-より ì L 乘 N 事 英國 72 b 0 コ 該禄 國事 n を枕邊に招き n に付去らばと三使 ツ ごも は佛 軍 ク 歸英迄 1-艦 12 兩都 着し歴 存し 國 才 國外務省の 政府 1 相 ギ 兩 て撓まざ アレキサンダリ は英國 港の 口 待 ン號に乗 山 Ŀ ~. 太より 接 は L 垫 め 延 て切 待掛 件 申 期 との 政府で協議 るを感 倫敦に 述 込翌年 々は は 迎船 出 英國 差 1= 報酬 も治 迎 間 し然 屡 11 赴きた 情 あ へ案内 なる英國 正 政 K 月 府 3 才 猴 to h 0) 1-上に 0) 述 12 りし 元 與 ば 1-1 病 ~ 於 H して巴里 h IV 5 長 牀 洪 是 T 軍 カラ 8 て必聞 3 るべ 盡力 艦 此 談 崎 " 個 臥 使 時 华制 E ク

す

3

及

CX

72

h

英 3 件 は 1 英國 或 同 せ 然 物 道 3 產 1-无 E め 於 月 5 は 0) を以 る 公 織 1 使 江 物 16 等 歸 戶 T L 大 倫敦 さ議定 1= 對 坂 1E 1 7 0 まり 着 直 7 兩 は 1-1. 都 英 其 訓 森 兵 國 輸 庫 令 山 を一 外 新 人 は 務 稅 渴 調 使に 役 大 聖 0) 淵 Hi. 臣 144 渡 邊 1-分 港 德 事 1= L 0 减 開 夫 藏 情 す よ 遊今は 论 市 陳 多 h ~ しと Ti. と共 外 並 務 15 大 1--年 云事 間 臣 ---死 使 期 1-延 IV 圳 ~ T 0) ツ 談 0) JIX 9 セ 計に 訓 判 1 W 驴! 令 は 其 及 詰 3 To 報 三次 携 2 b 酬 T ~ 判 1 倫 50 才 2 IN 涉 1 茶 T h W 其結 H 山 I 本 हे 智 ツ ク 

換 清 分 延 制 蒸 ル金 因 3 此 書銀貨 期 輸出 に減 割 眉 時 70 承 智 稅 涨 よ 械生 何幣 b 知 すい 諸 稅 밂 可 並 綿及羊毛ノ織物亞鉛鉛錫川の鳥獸類石炭家屋建築用 七銀 初 大 3: L ~ 0 Fi. 七日本居留ノ爲一」 ル凡 しと ル品の何ニ寄ラざれテ前條ニ舉ゲば 報酬 分は 抵 72 3 8 安 輸 皆 3 望 凡 政 入 Ti. HI, 3 稅 分 開 3 1 2 Fi. 率 其 年 海 二家 T 0 市 ズザ 來ル者ノ所持品 過 他 關 0) 测中 延 以斯上ル 輕 期 條 稅 稅 0) 第 生絹材木 約 次判ニハ外交上 0 3 國 は 0 五. 標準 種 我望 類 1= 相 々 成 8 輸 添 子 第一 多 b 多 3 出 ~ = = 同 様に 限セ 蒔 成 12 12 達 五分 ルザ 類 3 U b 12 h 應フ シ智 稅 T 輸 第一 是實に 12 思 稅 3 是迄 原因 入三 3 5 品品 則 報シ 類輸 1-代 1 産シ積荷トシニ金銀貨幣棹銅、 右 割 據 今 也 ナテ h 典フル 然 n 0) Ti. 日 0 入 稅則 b 1-望 分 ば 輸 Ti. 事必要也應 Te 税品 至 分 3 入 雖 る迄 稅 智 稅 テ輸出 出 申 實施 3 出 入 品品 は 法都 外 Ha Ha 此 12 トス ニテ素溜 ラ日本 ル凡 交上 事 割 スル 1. 海 品テク船 m すこ 關 ば 英 12 0 リタル一に 鯨ノ 定率 物二 幕 3 h 無魚具ノ類に 稅 0 或 決 で定 は 製 \_\_\_ 府 大 に 造 L も 0 切種 問 公 T 坳 英 ノ酒類製 め 鹽漬食物、 類輸 割 慕 國 題 使 品 府 12 礼 は 1 B 0) ば輸 3 輸 分 兩 0 不 が船野 罪 治 港 ALL. 得 四 0 入 外 酒 稅 都 類 類ノ に 入 止 麵寫 輸 法 稅 其 開 稅 あ 智 品 5 Ŧî. B 要 市 并用

4.

妨害を與

へて遂に開市

延期の

要請をなすに

至ら

L

め

12

る過激黨の

罪

也

即

ち

幕府

0

方

面 より云はしむれば彼等は啻に徳川氏に禍せる而已ならず併せて日本帝國に禍せる者也と論

斷するも更に不可なる所なしとす

則 右五分稅 再議改正トナリ英佛米蘭四國公使ノ要請ニ依リ幕府ハ更ニ從量稅法ニ改メ遂ニ五分稅ヲ標準トシ 々輕減シテ平均五分以下二至レルモ其因ハ全り鐵攘ニ原因セルニ外ナラズ ハ此時猶從價稅法二依リシガ其後有名ナル馬關償金三百万弗ヲ幕府ヨリ拂ハシ ムル事二師 テ現 着シタル時二於テ稅 行 ノ稅法ニ改メ

船 幕 て彼得堡に到り談判に涉りけるに延期は素より魯政府に於て承諾したりし 孛漏生の は 1-使 **唐太經界の談判にてあり** 乘 0 h 行は 迎車にて銕道より伯林に至り延期の承諾を得ステッチン D ツ 英國 Po w にて既に延期を承諾したれば三使は同 ダ 2 にて上陸して海牙に赴き特別の待遇を得て延期 國を篩してデ より 魯西 0 1 2, 談判を毕り夫 亚 ス かごも此 luķ 0 軍 口 より 船 1-困難 荷 より陸路 乗り移り 關 0) 迎

唐太經界談判

故枉 更に經界を定むる事を肯せざりし去れば今度 抑 ラ 此 ゥ て談判 イ 經界は往 3 伯を使節に命し全權を與へて日本に派遣したりし時に せしむべ 年鳥 國 しどて魯國外務 より布恬廷に全權を授けて日本に申込みたりしに其要領を得ず其後又ム 大臣 7 w チ 日 本 ヤ 0 1 申込に應ずるを好まざ ウ公は亞細亞事務總裁 も日本は其言ふ處を主 n 1 そも 15 ナ チ 折 角 フ 伯を全 張 0 使節 して

權に命して其談判に及ばしめたり

此談判 伯 は嘲り笑て地理學者の學說や地圖の色分は決して政治上の証據とするに足らず地理學者は此 は 北緯石 十度の 經界説を飽迩主張し是萬國 地 理學者の公認する處と述たるにイグ ナ チフ

也

地を 太商 訊 山 又地 ざるべしと一條の大議論とはなれり是に由て組頭已下にも各其意見を三使へ申立べしとの事に 定せんさあら 退きて經界を定め 制 地 公等に劣るべき日 て貴覽に呈すべ は しさ論するに御目 て經界を定むべしと發議したるこそ幸ひ一歩を彼に讓りて之を諾し他 河を以て經界に定むべし此儀魯國には欲せされても日本に對する好意を表する為には枉て承 すされ共四十八度内外の所には河流と山 到底 部の すへしであり竹内正 涉 圖 より論すれば 寸た **哈隣と名く其語は即ち満州語たり現に日本にて唐太と唱ふも唐人の轉語にガッ** るべしと地勢事實等三ケ條 は 地を安穩に維持せん事國家の御爲也歸朝の上その咎を被らば我等兩人切腹して 魯國に於て承諾せさるの 歐洲 b 共外 ば御目付の 諸國 きか 本の 國 ん事實に我日本國に取て再ひ回復 1= 唐太は日本の に護與する事を欲せされば其旨相心得て談判 付京極能 て種 然れ共魯國 國辱國損は我等が瘦腹幾百切たりとて取返しの附へきもの 職權を以て差止むべし勿論其談判にも列席せず約定書に 一々勝手 使は蝦夷 登守は之に反對し安藤閣老の内意には余が在 に成したるあり御所望であれば其等の はさる迂遠なる學説を証據には致さず實際 地に非して寧ろ滿州大陸に屬するの地勢也と云事學者 問題たる事を識り彼れが四十八度内外の處に の實地を知 の實証を舉て嘲々辨駁結 岳さありて天然自から經界をなせる所あるを以 り松平副使は外交談判に經歴 しがたきの 局魯國 國 損 すべ は 也一命を棄るに 五十度の經界は承諾する能 しその 地 日 圖 職 0 あり共に 0) 何 內訓 中に於て日 葛藤を絶ち將 十百 政治問 T も記名調印 に非ず あ 山 幅盡 非すや地 Ti. 於ては b 河 題 Ti. 0 + の定説 どして談 < 强 形勢に 取出 本 申譯す 度經界 て約 何そ 度を の土 理 0)

發 1: 出 定むるの カコ 持するは 議 唐 さんとするに 不承知ならば寧談判を中止せらるべしさ議して其説漸く勢力を得て兩使が 其 太に會 食 鏡 使 日 し日 12 せらるこの 0 に懸て見 0) 0 存意 上遂 實力に在て約定に在らず日本國にして實力に乏しくは假令今日經界を定 説を大に賛助 會議を散 L 本 其 使 政 なるを以て魯國ハ全權委員をして西卑利 に不 したりけ 地 府も其通 至 3 其儀 形を臨る 恐れ 斷 如 n したり奴随行員中區々の り組 行說 しと議 あ 尤然る in 此此 ば魯國 檢し實 り輕忽に讓つて經界を定めん事努々然るべか 知を得ば同しく相當の全権に 1-頭 紫田 從は すれば 好機會を失ひ經界を定めされば ~ しと是に同意して約定覺書に 地の 全權 \$2 氏 其 n 又一方の老練着實を得意とせる輩 宜き所を擇 初 次 ハ大に残念の 0) より断 應 接 評論を盡すに青年少壯にして外國 に於て 行を不可さし ひ協議 事 1 北 委員を派出すべ 思 緯五 の上にて經界を収極 亞總督府 7 然る上へ 加 + 唐太全島 調 度や ふる より FIJ 1-降 た し此兩 顧 海 唐太經 は否 は b 軍 T らず魯國 遠 問 小 に備 かっ n 々決して然ら むへ 或 將 界 唐 らずして 版 0) 太 0 b 力 n 全權 た くと約すべ サ 全權愈 非 日 前 0 ケ 魯 經 め 情 b 0) 委員 決心 ウ M 界 H T 泡 ツ を定 3 8 す 或 々Ti. in 知 チを 森 でも 明 July 1 te 0) Ш 有 3 H 老 ---70 與 派 氏 動 度 彼 ナこ

3 舘 其 後 行に通 內 慕 智 ハ放 江 使 歸 0) 混雜 棄の姿に成し置たれの魯國全權 知 朝 し奉行 0 後に至り変え三年の魯國 1= 屈 記記し より急使を以て江戸に轉報 て他 30 顧 るの 暇な ハ此 約定 かっ の唐太に在りて俟た りけ に從 したり然るに其比幕府 れば外國 V カ サ 奉 ケ 行 ゥ れざも日 より ツ チ 幕閣 沙 將を n 鎖 本 に注意 全權出張 攘 派 論 出 して L 0) 72 其事 0) 3 報知 困 1-係 5

h

n

1

h

3

度い四 て外 配すべしと云共有 約を放棄 接せず數月間 國 十七八度間 奉行 した 小 出信濃守を魯國に遣し るも を室しく 領 0) の説にも應せざりしを以て唐太は經界を定めすして日魯兩國に於て之を支 也で認むる旨を通牒し 地 徒 の約を結 費した る後に魯國に於てい ひ大に我國の不利益を招きた て談判 せしめたりしに魯國 て引返した 日本ハ經界 り此後また幕府 h 3 を實地に ハ此前約無効の n 此經界を 臨檢 して 説を主張 取定 取 極 む め し今 h 3 3 0)

佛葡延期談判及ひ歸朝

書の り上 葡牙の都の里斯本に至り同しく聘禮及ひ談判を遂け 五分に滅すへしざ云へる條件を定めたり夫よりロシ 斯 如 1= を切害し て幕 大 何を 問 日 罪 本 陸 中 知 に 使 にては一 L て心急 は り艦 たりと事 て蘇素に 師 n 魯京 多 日 差 中の 本 大變事 政府 カコ 向 より陸路 新聞 n 外 至り L 十一 國 n 起れりと云風聞に接し島津三郎と云へる薩摩の大名か生変に 日 其 延期承諾の 人に對しても大に 紙に散見し香港に着すれば其事實を詳にし幕府の 月中 本の 所に 再 ひ伯林を過 攘夷論をば 旬を以て品川沖に歸着するを得た て待受の 報酬さして佛國 佛艦に て巴里に到 兵力を以て撲滅 面目なき思ひをなし且 搭して歸國 り延期の より日 7 フ 再 才 N 本 せざる ひ佛 の途に就き十月下旬 トに 談判を遂け其覺書を取 へ輸入する葡萄酒 艦 到り佛 1 は英文の 送ら かっ らず れ地 國 新聞紙 軍艦 政變京都攘 と云論に會 中 新 海に入 1-弁に織物 送ら 嘉坡 を見 極 て英國 1-3 夷 b n めたり此 ひ憂苦 毎に 類 着したる 歷 の勢燄の て海路葡 山 0 士官 英國 稅 太 华 1

以上 の此行に隨行員たる福地源一 郎が經歴の詳細を自記したる内より外交に關する大要の みを節 1 格 對 1= 茗 注處 針 かっ 1+ 察 3 は成 h 長 0 文より 殆規 官 豫 荷 12 沼 1 際 追 瓶 よ 0) さにて 履 草 h 行 8 用 0 12 流 T 12 る草 排 自 1-な鞋 意 諸殆 使 日 0) 賴 佛 Ш 儘 運 3 3 米 候にも りた 7 致 學 本 中 2 國ち茗馬にか荷 或 岳 洋 は 1 陣笠を 者 多 0 12 す 原 中 此 は h n せたの 某等 里 俄 某に 追 御 實 ·h ~ 野 1-万 此に 是 藏 す酒 諸 继 L 返 0 葬 年 (T) 日 したとい 冠 命 英 す カコ 事 3 間 よ ~ 重 h 味 し況 本 本 軍て 香 皆 廻 御 噌 L h 然るなが 斷 學 1 h ~ 72 氣 N 學作り 巴 送 1 港 者 目 受 斯 n n 甲 多 かっ h 0 里 8 預 履 香 取 以 1-付 3 州 沙 開 1: 3 流た 柱の 迄 醬油 倫 7 狀 いる 方 坳 港 汰 闢 信 H 問 X 槍重 7 ふ草 当是御役 言 敦 洋 置 況 合 玄 0 0) PLI 3 3 以 處鞋 靴 智 用 洋 出 了 よ 香 は 0) ナこ せ 新 來 なは 市 to 训保 職 惠 意 各 落 h 平 3 歐 L 0 持 n 省人 冒暑した 買 ば 傳 坳 取 中 散 7 10 な 坡 I 國 槍 洲 求 は 38 純 殘 足 70 カコ かっ 長 3 甲 法 K 5 各 念 買 游 然 to 途 胄 雇 3 め h 0) 0 33 n 步 架 製 万 上 かに 謝 12 な T 間 狹 3 15 1/3 0) ~ 故於 す 3 罪 3 造 3 ち 3 あ 小 かっ 遍 年 箱 踏 非て な 3 72 哉 外 + 5 程 日 しす 歷 7 味 常お 出 n 1-無 すい 盡 層 0,0 T 3 本 或 臨 A 早. 0) L 英御窟 B 漸 和 足 味 用 奇 頭 3 12 風 方 時 乃 見 1-洋 噌 放 鯡 < 1 \$ ~ 1= 3 5 3 大 3 20 決 注 い供 然 発 咎 引 腐 用 御 消 怪 7 0) n ~ 儿 ふ連な行 我 3 文 靴 腐 乘 渡 あ め V 運 n 3 々 祖 船 す L な 产 敗 大 晃 用 h ナこ in 0 な v) 裝 1 し三 2 製 1 12 領 手: 12 草 小 h 馬 n 始 L 32 之を H 7 + 53.0 世 造 P 稻 共 12 h 鞋 HI 末 n 3 使 館 用 版 木 製 A あ ~ 古 n せ さ惣 1-加 鎧 雖し 账 0) 路 郵 造 頭 15 1 3 T 論 0) n h かっ 武 責 品 ば 內 船 掛 7 72 1= 1 0) 南 AIF. 8 扈小 旅武 士 各 H 1-及 14 波 n 步 な MS h 理 1 T 從十 行家 歩人 神 な Ą. にたる なら 本 8 以 A 行 TI. 中 15 \$2 行さ 其 \$2 巡 収 松 10 州 1 艦 瓶 ば 主 3 T にてふ 具者 3 用 及 3 法 命 數 卯 平 顶 0) -1, 8D 足は 斯如 馳は 捨 60 17 18 石 意 し満 大 n --1 官 せ 上问 馬將 紊 11 識 金 見 な すっ 6 3 ip 0) 個 B 0 ने भा 権に 羽 守 風 佛 粮 3 害 1 显 料 3 る家 丹 かる 初 カコ ( を以 職の 情 計 携小 織 妹 國 米 な K 0 i, n n 8 ふ少る半 學御 尤 支 袴 軍 h 信 跡 1-0 3 0 H TP め な馬 T like 接 共 用 受 持 末 度 大 T 事情 ろに 土

# 大手を振て歩行したりと云々

抑當時 之國 五分に を知 底思 1-大 而て幸ひに外交上の葛藤を豫防し國安を異日に維持せしい實に安藤閣老さ三使等の大績を謂 家なる者 失ふ如 Z せんど迫り加之朝廷は 上洛關 談判 るからず然れても開港延期承諾 魯國 和 為に ひ詰 3 行 利 権を我 政事 に在 東に 减せられ をして前約放棄の き千載の 幸の變は が外國人といへば四足横行こそせされ全く義理も法もしらす唯 |を軍少將を唐太に出張せしめたるに時恰も攘夷決行せよる激甚の し斯る世難を犯して各國 めたるも其筈は筈なり扨こそ此行を國 總裁職 ては英國 て開 より好 佛 國を職掌とする幕吏にしてさへ尙外國の事情に暗黑なりし事如此彼 遺憾を現出せるなり而て幕府をして止なく此因を結はしむる迄の地位に陥れたる 起れり豊唐太經 國にては其酒類織物小間物等の輸入稅を同 春嶽殿は屆捨 軍艦橫濱に據り生麥事件の決答余りの遲緩により此上は愈日を刻して戰を決 んで削減する 五月十日を期し横濱長崎 口質を得せしめ維新 尿談判 にて國 の條件として英國にては其國產たる毛織物木綿綛糸等の ~ 0 禍 聘問 0) へ遁れ一 を遺し刺へ唐太經界の如きも談 如きに 開港延期の大使を奉せし三使一行の苦心も亦 の後に至り結局樺太千島交換約を定 關 橋卿は辭職其內長州 函館の三港を擧て拒絕攘夷決行すへして壓迫 賊賣國 係 し得らるへきを許すの 奴と目して愈幕府を疾視する く五分に减 は 馬關 判 不調 せられ 貪婪無厭豺 時 に於て戦 詔勅 局 後 既に特 魯國 ならん哉た 頒 めて全然唐太を 煩 狼的 端を開 0 の天下の n 想ふへ 約を 將 有せる 因さなりし 戎狄 輸 き引續 履 家 入 永年 税を ハさ 攘夷 は遂 は御 を真 h で

者は誰そや是問ふ迄もなく今日維新の元勳者に質さは分明たるべき乎

島國あらば手柄次第可乘付旨 或舊記に小笠原島は小笠原民部少輔貞賴永禄年中より 神君よりの御證文か以て伊豆八丈島よりの南沖にて無人島孫見言上之處秀吉公より所 東照公に属し文禄二年朝鮮陣之時軍後使を勤め漏陣の砌 III AN

十月十一日外國奉行水野筑後守御目付服部歸一伊豆國島々并小笠原開拓御用さして被差遣旨被

按に 附記する白虎隨筆さいふには享保年中小笠原宮内さ云者無人島開發を出願許可な得人數召連大坂川口より薬船の虚海上に る依て於大坂三百五十石餘の船調達之上同十八年十一月八日大坂出帆云々さあり 度と六月月番御老中松平伊豆守殿へ出願之處奉行太田越中守吟味之上同十三申年五月廿七日勝手次第渡海可致と允許な蒙 保十二未年彼島 て吹流され何くへ行しや行方不知相威候由さあり)爾來小笠原島通航は全く此回た以て初めさすさ云 直迄折々通船物産携へ來りし處寬永三年より故有て渡海中絕其後延寶三年元禄十五年再與訴上之雖も免許な不得然るに享 安堵の證文を賜はり殊に へ御用船可被遣由を傳聞により民部長直孫浪人小笠原宮内より先祖由緒有之島之儀故手船仕立見屆遂言上 神君御感悦不斜該島開起は天下之為也自今苗字た以て小笠原島さ可號旨豪命あり依之民部長 (舊記不判明の点なきに非れても参考に

十月十三日松平大膳大夫より開國の大規模を被爲立 府 へ建白す其文に曰く 勅諚台命を以て諸侯へ號令被爲 在度旨

恭

敷申立 察候 近年外國 誠之處被聞 候ては區 內 勿論 々申 々の てか 廟 立 より 食分不惡御 見 堂之御籌策外向 種 鄙夷日夜難忘不得止無 越爼之御譴責奉恐入候へても當時勢 候 右世 々難題之申 E 取 0 計被成下 議論を取 立有之樣相窺且內地不慮之變も出來仕 より可 窺計様も無之御歴 候樣奉願候右申立 御 根の 政 體 世論へ 3 挏 も心を留 b 候儀申 皇國 候旨趣い先年以 々の め近僻 御 立 0) 候 評議 御榮辱に相拘 T の議 n 御 尚 遺策可有さい 內外共御 來度々申上 論兼々相 更恐懼之 り候儀 順 至 含居候に付不顧忌諱 慮 候通 (1) 御 も可有之哉と奉考 不奉考彼是事ヶ間 御 座 待 11.5 候 夷 蓟 3 哉 0) 御 3 と本恋 良策 右

ごも其 窺候窃 御國 上に 立彼 斯く 行をも醸成 の威 終に 御場 崩 L て守之候 御議論齟 我 體 御 合に 公武 可有之御 か 固 慮 力に壓れ 凌辱 當當 被相立候基本で申候への大義大倫を明かにし天下議論統一人心和脇の の旨 葉 根 有 統退縮 1-の勢とも可申哉天下の勢合 n 0) 有之候 御一和 0) り被成候儀 右等の **虧之儀有之於世上奉窺計種々雜說紛興仕** 本 是非 輕 E 兵家の常典鎖す事能 し且 より n 國體 鎖國 侮 安を偷 氣を挫き商賈貪墨の の世 又彼我 を以 を受候 觀 ての 所由を愚案仕 相 候 0) 風 叡慮御選奉に基き可申旨數年相含候鄙見に御座候處過る午年已來 立 御 に罷 何共御氣遣の儀と奉存候然るに右鎖國 み戦を忌む俗情より箇樣相 儀に候得共癸丑甲寅已來奮激 御舊規を御 ~ 候 n 0 ハ鎖も真の鎖にあらず開 違却の 是等 形勢を考 成御國體更張 ~ ハ開鎖 儀出 い枝 見候處先年より外國 確守 n ざれ 來仕 葉 和 風に染浸し議論紛々多端に分れ互 へは强く離るれ 彼の 被遊 戰 0 候筋 說 n n の期無之樣可相成申哉と氣節を負 開 時 一候樣 3 功利技術 0) く可か 8 ハ有之間 宜 可 相 申 唱 成候儀と存詰猥に きに隨 くも真の 段 らず開く事能 は弱し へ破約 の人氣 を味 へ和交御差許條約 敷哉 公武 々御手煩も差起り余程御 ひ候者 ひ守株膠柱之儀 戦争の さ奉存 此支離解散 開くに 0 旦 開國 御議論草野 屈 n n ざれ :候其故 と申は 説を主張 挫仕偷安之人情 無之然れい開鎖 開國之說 公儀 御 の人心を以一旦有事 に攻撃の 待夷の 取替相 ば鎖 ハ能 の可 n全 く有之間 を主 仕 ひ慨志を抱き候者 の御處置を如何敷批 窺 壯 す可らす 可守して攻之能 御處置に可有之哉右 知 御大躰關 張 年血 成 形をなし人 配慮も相 の實 仕 候儀 事 日 猥 1= 氣 敷然る 0) n n b 0) n 係 者 無事 元來 御 無之候 成候哉と奉 公武 心 彼を 御 國 時 重く 0) に交 體 可攻 或 **點夷强** 洶 憤 和 無 0 n 外 不相 誇耀 御間 へ共 候 言激 判 貪 々土 御 夷 h 0

) li

被為在 方深く 後 機 座 1= 文 物 候然處今以 香 h 被 h 聊 候 決定 會 其 候 御 教 鎖 議 n 知 相 相 種 1 1 定 き良策 識 定 T 疎 大 紛 K 相 御案 相 臨 今更當 To 度 な 强 K n n 0) 成候 發 今 き御 成 可 事 開 雜 相 2 御 7 < 候 本 候 被 3 1-圆 \_\_ け 御 起 說 際 樣 而 伺 御 否 為 体 事 倫 手 b n 陆 奉 御 相 利害等 筋に にて候 候本 相 自然の 已なら 國 在 立 存 理 間 手煩 n 0) 發 基 世 願 內 候 回 候 天 被 朝 無 申右 1= 為 候儀に御座 由 明 左 本 さも差起 意を熟考仕 が助 勢に 之候 統 過 する 御 不 明 候 B 取 ~ 崇奉 能 共天下の大經を被 耳 カコ 3 此 T 相 候 t 目 已年 非 道 御 立 1= 儀 可有之若し舊習に 申 人心 共字 常常 1= 0) Ŀ L h 手 可 n \_ 候右之通 新 候 御 向 御 有之間 智 申 T 候 0 候 君親を 內 仕 儀 可 哉 取 沙 時 ひ 0 ても n 扱振 折合 候樣 汰 諸 被 其 1= に當て中興の に付 0 可 未弊に 形 下 敷 0) 藩之情實熟 御合躰 有之其 方に 公武 勢 御 趣 候處 速 世 可 候 爲立 ·崇事 F 往 沙 1n も有之制 泥み 昔草 年序 8 汰 武 開 T 之御 ~ 相 後追 0) 備 候儀 可 相 振 國 n 御 漸 顯 味 拘 を追 御 知 三尺の 有 B 益 0) 間 無之候 度御 大業 取扱顯然 h 々 K 0) 御 御 0) 掚 n ハ万々御厚重 御 時 御 世 可 T E 張 大 候 座 純 勢に 相開 彼 申 沙 改 興に 規 童子も と違 に付 ど被爲立度御 n 然 汰 哉 航 模を 御 n カコ ン天下 さ相 押移さ 畏る 何 ひ當 3 T 其 合 候 海 0 深く に付 航 之術 被 さか 赴 源 口 躰 ンに 奉 海 成 爲 0) 1-1-1-70 藉候樣 今日 天 本 御 寸 人 被 御治 塞 n 伺 御 0) T 下の人 恐人 無 災 術廣 心感 爲任 開 事 足らさ 候 き共 據 謀 き等 1= 0) T 御 世 御 も乍憚 候 御 如 被 T 服 度 E 流 网 < 或 候へ 心 為在 御 水 變革 る處 仕右 儀 御 儼 多 躰 1 0 相 開 个 儀 然 引车 厚 1-御 成 相 そも 物議 赋 付 35 き人 相 御 候 御 3 治 立 n 相 候 服 御 疾 3 41 に付 右 成 或 趣 立 御 候 め 意 外 4 人心 々心 御 候 1 知 候 御 此 111 被 御 b 樣 鎮靜 是迄 有 筋 御 11.5 T 或 T 御 成 變革 我 階を 勢に 哎 は 0 渝 木 之間 111 評 御 を以 候 深 躰 速 御 有 折 容易 連 决 かっ 域 n 恃 練 I. 敷 0) 御 11

付何卒 州へ相振候御大業も成就可仕哉と迂僻の私見に御座候右は始より御 合の儀も御座候はゝ御聞捨被成下度重疊奉願上候以上 も相 億兆の人心一和一團の正氣と相成前段種々の物議も氷解仕毫も内顧の御患無之 在不圖 へ御沙汰相 成度心懸候にも無之候 時勢を感發仕不顧僣妄申上候は只々食芹の味進献仕見度區々の鄙誠不思御亮察被成下不都 御國論相立候はゝ定て 叡慮より被為起右 成候はゝ條理判然人心瀰感服仕退縮之儀一旦進張に相改り偷安の陋習も奮發仕 へ共數代無限御龍命を奉戴御恩澤身に溢れ候に付兼々報效の心得に能 御國是の旨 叡感も可被爲在元より開鎖の体へ御泥み被爲在候儀は有之間敷に 勅諚を以て被 仰出 右を御選奉被遊 廟議の上に於て大海之涓 御國威凛然五大 台命を以て列藩 神州 滴 3

### 十月十三日

## 松平大膳大夫

按するに 横議の起因の如き次第連續頗る現狀な寫し得て明晰也故に唯簡短の公文布令な揚くるに止まりては後の徳川史を閱するもの 或は漫然看過し去て內外隱顯の事實眞想を穿つ事能はさるものあらんか依て形勢の一班を左に畧序せんさす 秘し内部の云々決して不漏恰も暗夜物を探るの思ひに苦しみ漸く發露の形蹟を認めて吃驚慨歎するのみなりしず今や世間往 々其材料現出之を往事に参照追想し來れは時勢成行の順序等輩て見聞する所で符合喚發幕府方針の變轉薩長離合の關係諸士 世態年一年艱難に陥り幕府が大權返上之機軸戊辰轉覆の難も此兩三年年中に胚胎すさ言はさるか得すの感あり而 して時事最多端混雜を極め信輩其當時にあつては廟議固より知る由なく偶々見分するものありご雖も列藩互に

唱へて討幕を計画す故に前後大に其揆を異にす抑雅樂は宏才達觀の人物にて常て今之諸侯非

て有志の士を制したるによる然るに後久坂玄瑞の徒雅樂を倒して其志を展し奮て尊王攘

めに在ては純然たる開國論旨を主張せしなり是其臣長井雅樂の議論藩廳に行はれ

長州

は其

初

議 5 横 あ 令を奉 を我有 1 道立て無為に治り天子位を上に安んし玉ふに至ては天子へも忠さい ~ 由 2 を受領二百六十余年 王臣と言ふ説を筆記して曰く皇國學者と稱する者又は浮浪迂儒 終に一 を排 ずし 3 b 内旨伺の上關東へ下向致すべしと主人に申付られたりとあ n 對しては甞 行し万國 は を非なり 其他一つも王臣 非すとする 所見 斥 此 72 我亦大艦巨炮 て徒に開鎖 して王事 51 せし 度も京都へ 1 を陳 を凌轢して雄を字内に添にするは彼 至 5 て勤 香 とし今日 め文久 は 述し 3 3 を可 時 天 0) n めもなく西 議論 勤もなく天子崩御 此 を備 勤 歷 元 12 理 ば は るへ 儀陽 年 和 和 は 將 世 時 も亦具 戰 へ航海 連綿 勢を 0 1-區 重 き證 共 東 初 區 々として開鎖 0 邦家を め Ei 察せず大に名義を聞るものにして荷 1: 國諸侯方は將軍家 々た ~ 申立 大膳大夫殿の内旨を承て上京し正親町三條 我欲 ある事 0 は の循を講して共に字内に 専ら將 るは今日 和に非す戦 保ち 度はあ する 0 なしと痛 處にし の議論 Ĺ 時 軍 は れごも 以 の大 ~ 忠勤を霊 は 或 E て和 論 は **尚能はさる所なりてい** 計を知 れには我に勝る に拘 1 ~ 參勤 將 せり Ti. 泥 朝議に悖ては本意を失 せ 日 軍 んと欲 すべ 叉常 0 らさる 0 し諸侯 0) 横行せ 傾に 為年々伏見の 臣 きの 々激 1= ह て將 りしに實愛卿大に す 0) 111 原は は んことを謀らさる の大艦巨 時に非す歐 0 徒 相 0 から 蓮 徒諸侯は王臣にして將軍 EII な 軍 8 妄り り荷 家观 ふべきなり今の 只 和 將 事ら其君 驛を往 2 The same し戦 軍 0) 種 1-去 府 8 0) 朱印 ふに 大 説 は 彼 南 無謀 米 0 より b 一派あ 納 を持 0) 時 h かっ 水 歎賞 忠を より さ欲 恃 航 言質愛卿 3 差 0 攗 は 3 B 赐 L 冷 國 ~ To そい 諸 あつて共 內 て換 カコ 大 致 は 所 循 カラ 泥 あ h 1 其邦土 Ti. 密 LII 6 あ 侯 6 論 E 1-夷 彈 すい 3 州 を Ŧ は 3 相違 調 然 唱 朝 京 70 命 2 0

の意 殺す雅 戸に着以來江戸在住さの筆記もあるなり)然るに長州過激 際に當り b 雅樂を好物なりていひ辨好論を著して其所爲を非難 說 之兩議奏岩 人あっ とて雅樂を京都 毛利家は勤王の 1-多 かっ 樂 に承 香 らさ て公然開 せらる 和 HI 叡 藩 b を草 聞 本 は隆 る 倉中將等 地 記 け 獨卓然和 也 > に掲く し實 達せら ~ n 追 事 名家なれ 尚 或 を言い は急き江戸 差 返 敗 論を唱 愛 稱 上名 した オレ 0 3 卿 n す辭世 諸卿に謁 て身亡ふ亦不 親 至 8 に依 け 開國 n ふる者なく b て議論 は大膳大夫して京都を説 n の是なり ば件 72 3 に下向し世子長門守殿定廣今のに説き勸 論 b いり 0 詩歌 を主張 ふ癸丑 雅樂 之趣 愈 L で頻 々沸騰 (建白書には大膳大夫さあれても蓋) 得 供 を書 あ 聊之を口にすれば忽賣國 は h E 止 L 以 1-L 朝 し家老 一京し 3 剩 來事 0) 奉 取 次第 い ~ 議 を以 今の ふ爱に併記 1 智 T h 傳はる世に 當り 数千言 とい の士 動 丁可申 福 諸侯非王臣 原越後數百 L かっ 外 3 した は L むる 大率尊 情を 立 ~ 奉らん 0) し終に文久三亥年二月五 b 開 時 るに との 熟 V 返 13 抔さの 人を從 攘の説 さ勉め 奴 或は 御沙 知 3 論 安藤 不忠 せる幕府 カコ 智 主 島 朝議 汰に 朝 め F 危言を逞ふす 久世 不義 を唱 延に上 准 た て安藤閣老 ^ T b 多 和 も其意に よ 長州 動 兩 有 0) 泉 b へ久坂玄瑞の に透りし事なるへく文久 大姦と攻撃百端 司 カコ h 閣 雅 カコ 0) より F す事 老 樂 中 京勤 他 動 山 は は 1-其危殆實に 日を以て自 は 京 窃 建白 かっ 更に數 8 正 上下 都 王 あ せ玉 如きは T. /5. 町三 書を上 0) 3 押登 名を ひし h ~ 0) 條

今さらに何をか

いはん世々を經し君のめくみにむくふ身なれ

思業

央

、自羞四十

五年狂

即

今成

佛予非意

天魔補

國

3

君 0 12 め捨 3 命 は をし カコ らて た ć 思 は 3 > 阪 0) 行 する

十二月十一日 和宮樣御入城

清 和 宮樣 水 郎に には本 御着 年四 興 一月十九 勅使公家衆夫 日內親 I 々下向あ 宣下ありて十月廿日 h 京都御發興中山道通 御下向十一 月十五

日

戊四月十一日於京都堂上方へ御達の由

論第 夷狄 0 慮に付願之通 内に 御 國 月 は 威更張の 々猖 是非以 皇國 獗 御 應接征 心一同に不相 機會不失樣致度被 國 皇妹 威 日 大樹に 討 K 逡巡 何 n 配偶 成 1-の儀深 も必可 候ては蠻夷倒しかたき儀にて候間 公武 廻遠畧候 御合 及拒絕旨言上依之暫~ 被惱 儀 躰字内に 震襟段 被 思 召 被 々關 表候 候事 東 深 ~ 御往 御 重 猶 0 先圖國 豫有之武 復有之終に七八年乃 聖慮退通に布 中一 備 充質海 和 0) 非源 告し海内協 軍 寸 調 至 度 練 -1-は 15 叡 和 勿」 年

# 南紀徳川史卷之二十六

### 當 公 第

文入二年壬戌

公 + 九 歲

正月十五日 閥老安藤對馬守登 城掛ケ坂下御門外ニ於テ兇徒之為 ニ負傷ス屆書如 左

對馬守 3 ツ屆出

指揮 今朝登 歸宅候供 切懸け候に付供方之者防戰致し狼藉者六人打留其餘の者共は迯去り申 候 内少々致怪我候に付坂下御門御番所にて手當等致し候得共出血等も有之候に付 方初手負之者 城掛 け坂下御門外下馬前手前にて狼籍者鎮炮打掛け七八人程拔及を以て左右 も有之候間 相糺追て御屆可申達候以上 候拙 著儀 も捕 押方等致 より駕籠 一ト先致

月十五日 安

安藤供 歸呱面 櫻田屋敷稽古場へ罷越家來桂小五郎へ面會申入たるに同人他行中に付待合居六年時比 持吉野政助三十歲淺田 る狼 籍者死骸見分の 正 會質問 方手負は深手 の處水戶狼人內田万之助と唱へ今日及狼籍たる黨類之處機會を失ひ遺憾 五人淺手三人押の者一人淺手之旨屆出る內一人は廿三日死 儀助世四歲西洋短筒所持相田文之允世五歲外に一人同畫九ッ時過松平大膳大 處左の名前ありしと云三嶋三郎十九歲豐嶋邦之助廿三歳細谷忠齊廿三歳短筒所 藤 對 馬 守 去の 由 小五 打 加加 郎 夫

て名前承及有之放死後仕廻等依賴の旨申立に依り宥め置小五郎役向

へ屆出の留守中に自殺候

狼籍人の死體を改めし處斬好趣意書と認めたるもの一通つゝ懷中ありしと也其文に曰く

奸謀相廻らし候體實に神州の罪人に御座候故右の奸臣を倒し候は」自然 丽 不相見中爾々御暴政之筋而己に成行候事 み夷狄心惡み國家の安危人心の向背に御心な被爲付候事も可有之で存込身命か抛て及斬殺候應其後一向御修心之御模樣も 己之樵威而己を振ひ奉蔑如 ・年三月志心報國の輩御大老井伊掃部頭殿な斬殺に及候事毛頭奉對 天朝只管戎狄を恐怖致し候心情より慷慨忠直の義士な悪み一己の威力な宗さんか等に惠ら 幕府候では異心な幾候儀に無之詩部三殿在見行以來 幕府に於て御悔心も被爲出來向後は 天朝か

候て國中忠義勇慎之者共たは却て仇敵の如くに忌嫌侯段國賊と申も有餘事に御座候故對馬守殿長く執政破致候は」終には 切齒痛慣之至可申樣無之候扨又外夷取扱之儀は對馬守殿彌增々慇懃丁寧を加へ何事も彼等か中態に從ひ日本原海測量之處 下し候手段に可有之其儀若しも不相叶節は編に 得さも實は奸謀威力を以て奉豪奪候も同樣之筋に御座候故此後必定 皇妹を樞機さして外夷交易御免之 候得共今其一端を學て申候は」此度 らに被致候處より差起候儀に付臣子之至情難默止此度微臣共中合對馬守殿な及斬殺申候對馬守殿の罪狀は一々枚專に不堪 近年の內に天下は夷狄亂臣之物を相成候事必然之勢に御座候故旁以片時も寝食な安し難く右は全く對馬守殿好計邪謀な專 中方に候放此儘に打過候ては奉悟 相謀り萬一盡思報國の志烈敷手に餘り候族有之候節は夷狹の力を借り可取押せの心底顯然の事にて誓に 第て褶井若狹守殿と中合堂上方に正議の御方有之候得は種々無實之罪な羅織して 天朝なも同腹の小人而己に致さん事な 相威候事鏡に掛て見候如く不容易御儀を奉存候其上常時之御模樣の如く因循姑息之御政事而已にて一年送りに爲過候は 暴政の手傳を被致掃部頭殿死去の後も絕て悔悟之心無之而己ならす其奸謀詭計は掃部頭殿にも謂過し候樣の事件多く有之 幕府之御役人一同之罪には候得共畢竟は御老中安藤對馬守殿第一之罪魁と可申候對馬守殿は非伊家韓政の時より 將軍家心不養に引入れ萬世之後迄忠逆の御名か流し候樣取計候所行にて古の北條足利にも相將候道謀は我々共 皇國之形勢黍敷彼等に相数へ近比は品川之御殿山心不殘彼等に貸遣し江戸第 我國を取らしめ候も同然の儀に有之其上外夷應接之後は毎々差向にて密談數刻におよひ骨的同樣に親陸致し 叡度候事は中に及す 皇妹御綠組の儀も表向は 天子の御護位を奉襲候心底にて既に和學者共へ申付廢帝之古例か爲調候 幕府も御失禮之御政事のみに成行子言迄も污事れ被公詩候樣 天朝より被下置候様に取締ひ 一の要地な外夷共に渡し候類は彼 公武御合体の姿たぶし候 御州之城ごも 助定を推して中 腹にて

成行き候は必定之事に御座候外夷の御扱さへ御手に餘り候折抦右様の事に相成候は」如何御處置被遊候哉當時日本國中の 候樣仕度候若しも只今之儘にて弊政御改革無之候は」天下之大小名各幕府心見放し候て自分々々之國而已相間め候樣に して 製慮を慰め給ひ萬民の困窮を御救被避候て 東照宮以來之御趣意に御基き眞實に 征夷大將軍之御職任を御勤被遊 夷哭流涕大恩之餘り無餘儀に好邪之小人な令斬戮上は奉安 天朝 幕府下は國中之萬民共夷狄之成果候處之禍た防き候儀 を廢し耶蘇那教を奉して君臣父子の大倫を忘れ利處撰奪之筋而己に落入夷狄同樣禽獸之舉ご相成候事も存しなく微臣共入 靡き不申事無之實に以て危急之時で可奉申候且 人心市童走卒迄も夷狄な惡み不申者一人も無之候間萬一夷狄征伐な名之致し旗な舉候大名有之候は」天下は大牛其方に心 に御座候毛頭も奉對 ルトで申醜夷に對し日本之政務に携り吳侯樣相賴み候風評も有之候間對馬守殿存命にては數年を出すして我國 幕府を倒し自分封爵を外夷に請候樣に相威候儀明白にて言語同斷不属の所行さ可申候既に先達てシイポ 公邊異心心存候儀には無之間候伏て願くは此後之處井伊安藤二奸之遺轍心御改革被遊外夷共心攘返

御處置有之度是則臣等身命を抛ち奸邪を殺戮して。幕府要路之諸有司に懇願愁訴する所之徵衷に御座候誠惶謹言 の御威光も相立大小名士民迄も一心合體仕候て等王攘夷の大典か正し君臣上下之證が明にして國家と死生が俱に致し候樣 見受候は」幕恩義士の輩一人も幕府之御為に身命を抛候者有之間敷 皇國の俗は君臣上下の大義を辨し忠志節義の道を守候風習に御座候故に 幕府の御處置睃々 幕府之御與廢に御拘り候事に御座候へは何率此儀御勘考被遊傲慢無禮之外夷共心疎外し 神州の御國體も 幕府は孤立之勢に相成果被遊候夫故此度御悔心之 天朝之級處さ相反し候處を

對馬守には後負傷快癒三月廿六日より出仕の處四月十一日內願に依り加判之列 御免溜詰格被

命御刀御三所物等拜領あり

<

幕府衰亡論に日 編聞o彼妄議廢 天子之事。閣下依國學人討索舊典。私 前年の春堀織部正自殺の時興安藤對州書き題して世間に流布せしめたる偽書の中に

牆其護、豊間之何哉。至於此血淚如阳o鐵腸欲裂o云々

き造言し又この後 (次久二年十二月の事)三番町にて稿次郎を暗殺したる時の捨札に

此者儀先年逆賊安藤對馬守さ同腹いたし無々御國體を辨へなから前田健助兩人にて恐多くも謂なく舊記を取調候

りしは按外のものにて草莠の輩が帯政の事を知らさるは今日新聞を讀まざる田金漢が政事界の事を知らざるよりも悲しきも てせるのみならず今日に至る迄も文久の初年には幕閣に廢帝の議ありさて暴徒の趣意書又は堀織部正の偽造遺書を證さする き否々寧ろ廢帝の如き大膽不敵の計策な思ひ立つ程の果斷執政家は一人もなかりし也然るに是な察知せずして管に常時に於 塙前田が如きに斯る大事の取調を命すべき理由もなし當時の冪閣は微弱也さは雖も斯る尊王の大節な失ひたる內閣には非り かりき良しや安藤閣老が其考案ありしにもせよ其取調は秘密の上に秘密を要するものなるに内閣には尤も疎遠なる和學者 **建なかりし有樣を見ても廢帝抔云へる非常果斷を要する計略を思ひ廻らすべき樣もなく又閣老參政に夫程の人物は一人も無** ざりき加之維新後に至り其時幕議の機密に與り知つたる顯官等に會せる度毎に此事を討求したれごも皆盡く存知なき些の外 も水野筑後守か談話を揚けて其偽書たる事を證明せり)に述べたる如くなれば固より證據さしては华交録の價値なきものな に答は無かりき先つ事體より考へても當時幕府の内閣が京都の干渉を恐れ裏ら覇縫の策のみな事さし孜々さして奉承するに さ書たりしさ云へり暴徒が安藤閣老を刺殺せんさ企たる趣意の重要は此廢帝に在りしが如し掘織部正の遺書さ云へる者は 又何處よりして安藤閣老に如是事ありしていふた親の知たる手余は當時幕府に於て夢にだに去る密議ありしては聞 也さ思ふべきなり 如きは事實の眞相な誤れるの甚しきものにて此比暴徒が行兇の爲に政府が禍を被れるは鮮ならざる中にも廢帝の一案は最 深き負傷なりていひつべく幕閣に寃罪を蒙らしむるも亦甚しからずや武門封建の時代上下懸隔閣議の更に世間に知れ難 (同警中掘織部正自殺遺書の偽造で題し當時目略の事質を舉け僞書たる事を詳談しあり又懷往事談に

實力争闘の結果なれば儀文の典例に關せず常時幕府は公武 又島田三郎が開國始末にも此事を痛論して國學者を以て典例を探索せしめしていふが如きは尤安且近なる試なり不祥の 一和に汲々さして廢帝説の如き不祥の事か談する者は一人もなか

忍豊に如此を得べけんや眞に大臣さいひつべし近人の到底企及へからざる豪傑也で語りして也 を悪く拾び集め紙に包み款に納め本目の談判は先つ是にて止むべし<br />
こて退きたり<br />
さあり<br />
満腔國家の重きを<br />
置ふに非ざれば書 如此になさん

こ卓上の

硝子酒盃を

地に

郷ち微塵

こ砕き

魯暴侮慢を
極めしに

對馬守は
泰然さして

色動かず

靜かにコップの 和歌山縣知事沖守周嘗て信に語て曰く井上大臣(響)の話を聞しに安藤對馬守か外國公使さ談判の筆記今に外務省に隱 せり或る談判の時公使は安藤に向ひ開國の事を王嚴く迫りもし果して聽かれざるにおいては忽ち緊艦強兵をさし向け日本を

琴療老 城快間 (有治 爾後安藤闊老は治療快く三月廿六日より登城 四 人
と
應
接
同 月十一日登城 見ても安藤間老か心事は了々たらん日本政府の宰相さして如斯なる夫れ幾人かある井上氏の評當れりさ云べし 八日にも同様佛 内 順之趣無餘儀筋に付加判之列 關 西人と應接 d 四

月より御用 一番を勤め同七日にハ役宅にて亞墨 利 加

御免溜詰格 被 仰付御 器之 上意や蒙り 御 刀 御

三所物 拜 領

二月十 和宮樣 御 好禮 被爲整今日 より

> 御臺樣と可奉称旨被 仰 出

月十六日松平修理大夫實父島津和 十五代史に文久元酉年十二月十一 泉上京 日御婚 禮ありと云は誤 朝廷へ國 事を建議 なり

JU 外人の傷を禦く事を得んや故に余か徳川氏の事を記する姑く此に至て止まる者は其事復言ふに忍ひさる者あるを以て也さ云 去つて復た收むべからず唯徒に虚名を保し虚位に居るのみ是に於て變散相踵き上下相疑ひ沮格支吾諸藩命を受けす處士禮議 按に十五代史に曰く交久二年島津和泉寺の入京大原三位の下向より制規皆破れて大權 し再び江戸に参勤せず長州は昨年十月期に非すして不時に出府國事を建言然れても陽には皆幕府推載の意を辭合に表して未 はなりけりさ 始めにして勢ひ恰も大山の し國是定まらず 々又戊辰始末に曰く四五川の交に至り時局更に一變して益多事さは相成ぬ是れ實に浮浪の徒か大に國事に勢力を顯したるの 此二説何れも能く時勢を評したるものにて去る庚申櫻田の變ある薩州参勤の途中之を聞て病さ稱して國 將軍の重き東西奔走殆んで寧日なし夫れ此の如し何を以てか大樹之權に據り以て内國の死命を制して以て 正に爆發せんこするが如きの有樣ありて未た大に發せさりしもの此に至て其破裂を現はすの時と 1= 朝廷に歸し征夷府の 勢ひ既 引返

按に安藤閣老が本記の一事及ひ暴徒が東禪寺の英國公使館を襲撃の時寧ろ老中を殺し將軍を弑す共外國人を殺害して外難を

く痛心し坂下遭難貧傷療治の臥牀に在りながら片時も忘れかたく森山多吉郎を枕邊に招き懸々言ひ含め英國

たる特た彼の兩都兩港開市延期談判して締盟六ケ國

へ三使派遣の跡にて尚も該談判の

恵か深

公使へ

合

國事に身命を抛ち撓まさるに感動遂に自から特に歸國し其調整を受合ひたりさいふ如き彼是綜

買ふ事た休よさ長嘆

心息な

極め

しめたるに公使も其志の

た公然形蹟を顯ささりしも和泉上京に至ては全く其破裂を現はして大權一に 大變の濫觴近くは是れに基せさるた不得依て其大要を記せされは事務の沿事變遷詳悉しずたきた以て暫く其煩を忍ひて叙述 朝廷に歸するの端緒を開きしものにて戊辰

戊辰始末に曰く 中に時勢日に傾きて浪士の騒擾を見るの世の中ではなりの斯で時日を移しなは如何なる變を現さんも測り難ければ今は已む 亡兄薩摩守齊彬朝臣の遺言を果さんさの意に出しなりさいへり偖其遺言の次第を聞くに齊彬朝臣は臨終の時 建言せしめ次て大久保一藏 ならさる事を企て捕縛の身さなりて獄中に於て没したりさ言へり)を京都に差上さる」序に共意中な近衛左大將忠房朝臣に 言あり倫叉近衛殿で御縁組あつて中山倫之助(後に中左衛門で改む此人は薩州の一人傑なりしか維新の後國事に關して容易 安し参らせ諸國の人心を定め天下の命令を一にして四方の海防を殿にし終には皇威を海外に輝し征夷の大道を立んさ存せ からす諸藩心を異にして禍旦夕に迫れり余密に天意を受け奉る事あつて一日たも心に忘れす一たひは王家を輔け奉り幕府 防さ申されたるを病床の下に招かれて是より後は國家の事皆御身に任せ申すべし余の繼嗣は即ち御身の嫡子なれはこれ 旨させられたるの人なれば平野には其書を紹介せし家臣して金を賜ひて立去らしめ始めて東上の志を決せられ すへして説き併せて和泉守(眞水)の草したる迅速天祐の二篇を呈したり然れても和泉殿は元來浮浪の激論を斥け公武合體 に薩藩に説て義兵を起さしむべしさいひ平野は薩州に入て培覆論を島津和泉殿(久光公)に上り れに應して起りたる面々は筑前の平野二郎筑後の眞木和泉守肥後の轟武兵衛宮部鼎藏豊後の小河彌布衛門等の諸士にして共 忠愛卿(忠光卿兄)に謁し義徒な募るの檄文な草してこれを内旨を稱し鎭西に赴きて諸方に遊説したるに基しものなり是時 へきの時に非ずさて始めて上京の志を定められけるなり然れ共出府には銀て幕府の定規ありて猥りに身を動かし難ければ舊 す如何にもして匡濟の道を施し天下の勢ひを挽回せんものかさ思はれて曾て堀次郎(故二等編脩官伊地知貞馨君)を出府せ 時未た至らさる中に今日とはなりの宜しく心に銘して余が遺志を繼べして申含められして是より利泉殿は日夜其心を安ん 、あつて我か國威を墜し玉ふへからず抑も米國軍艦の浦賀に入港せしより以來 江戸の上屋敷焼失に付曹請之指圖共自分に仕度且は幾度も大守の参府御猶豫心願たるにより 斯る非常の時節なれば 抑も文久二年(壬戌)の浮浪事件は出初の人清川八郎か人を殺して京都に脱走し田中河内介に依 一橋刑部廻越前前中將を出格の御吟味にて其罪を赦され要職に御任用あらせられたしさ幕府へ延 (贈右大臣利道公) を遣はして更に近衛殿へ細かに申立られし事もありけるが 現角接々しからぬ 將軍家の所置宜きな失ばれ公武の御 (修理大夫殿は参府の為め安 朝廷を培養し 幕府な順署

京坂の間に在しが私かに浮浪を煽動せし罪ありさて兵庫より鹿児島へ送り返され沖永良部島へ流されたり是は中山中左衛門(四月十日)尚又諸藩士及ひ浪人等に一切面會すべからずき達し(此際西郷吉之助は大島三右衛門さ稱し和泉殿の命を受けて 留まりて我か爲さん樣を見るべして諭しけるが浪士は承諾したりけれても尚心を安んじ難けれは供奉の人數の牛を大坂に殘 てたり是時堀次郎は江戸より京都に來りしか浮浪の徒か憖なる事な爲して大事な破らん事な畏れ重立たる者共な大坂の藩邸 面あって左の如く建白せらる し置て浪士鎭撫の用意な爲しめ同き十三日淀川た済りて伏見に着し同き十六日入京あつて近衞殿へ参れ左大將忠房削臣に對 の計ひなりしていへり)浪士へは奈良原喜左衛門海江田武次(今の元老院議官海江田信義君)して其存意を説き聞せ藩邸に に留め置き和泉殿の着坂を待受けたるに浪土輩は何れも過激の説を唱へ京都にては申山侍從忠光卿にも窃に志を通して共に り薩藩にても柴山愛次郎橋口壯輔抔いへる激論家は寄に江戸の藩邸を脱して馳せ上り田中河內介等に合して事を起さんと企 文久二年三月十六日上下干餘人か引具して鹿兒島か發せられたり浪士は和泉殿の既に出發ありし由か聞き追々京坂の間に集 政七年三月十四日鹿兒島を發駕ありて筑後の國松崎の驛に宿らせたる晩に櫻田騷動の注進ありけれは思ふ所ありて家老川上 事な爲さんで謀られたり和泉殿は鹿兒島を發せられし時間く浪士で交るべからさる旨を從士へ諭しけるが大坂へ到着あつて へ差上せ是より所勢で稱して歸國ありし後診府なかりき)<br />
今度は自身出府して御醴をも申上度旨を關東へ申立て

開國起原に此節關東へ出府任候趣意表向は去々年以來修理大夫義参府兩度迄御猶豫之御禮且屋敷燒失後下知仕らす候では り候職にて實以て不可然事に御座候私儀家督者にも無御座候得共三百年來「徳川家より崇御高恩殊に亡兄薩摩守臨終之節 不容易企に及候哉に相聞申候右之通りにては 以て交を四方に結或は大老を刺し或は夷狄を戮し候より。幕政御取締之嚴命を下候處彌奮發仕近比に相成殊に增長致し終に 不相叶用向有之筋に御座候得共內質は 遁さ相考修理大夫甲談是非關東へ出府所存十分建白仕候含みにて先月十六日國元發足當月六日播州姬路等仕候處諸浪人共追 禁錮仕庶人は死流の刑に取行候處乍恐被爲惱 夕之事に無之去々年以來幕吏共 々上坂私通た伏相侍事な起候趣に相聞候に付道中火急之事も出來無漸去る十日大坂表へ着仕候處浪人多人數帶坂仕居紛々之 天朝幕府之御爲宿志致繼述精々藍力仕候樣分て遺託の趣も承居候に付右次第傍觀猶豫候ては不忠不孝之罪難 勅諚心選率不仕外夷通尚免許仕剩正議之親王公炯奉始一橋尾張水戶越前其外有志之大名悉 公武御合體 皇國一統縣亂之基に相成勤王之趣意に不相叶而己ならず却て外夷の術中に陷 宸襟候御模樣傳承仕諸國之人心紛亂浪人共等王攘夷心致主張慷慨激烈之說 皇威御振興 幕府御變革被爲在候樣化度所存に御座候最此義は一朝

爲仕候處乍漸承伏仕候に付去る十三日伏見へ着仕候に付今日參殿 次第御座候に付家臣之内内々差出其方質に勤王之志有之候は」此方致上京 都慮奉何且所存建自仕候更多暴に事な破り候儀には無御 智慮可何候間暫時此地に潜り居可申旨精

座候間何本不惡御聞取委敷 奏聞被被下度伏て奉希上候敬白

戍四月十六日

津和泉

嶋

前に 時議奏中山大納言忠能 て此度上京之趣意弁に途中之始末を演説 同 正 親町三條大納言實愛の あ り尚又申 兩卿にも來合さ 立られ 12 る箇 れけ 條 32 は和泉 0 趣 殿は 三卿列座之

栗田 宮青蓮左府公左大臣 鷹司公御父子御愼解せられ且つ關東に於て一橋尾張越前等御愼解有之

候様仰出され度事

田安後見之名ありて實なき事御座候に付免許致し候樣仰渡され度事 は家格に付御 右御愼解之上左府公關白職 先例無之等に御座 仰出され關東に於ては越前 候得共非常之時節非常處置 前中將殿大 有之候樣仰渡 老職 3 に任せられ れ度事

早速に退職仕候樣仰渡され度事

安藤對馬守手疵平癒出勤致し候由是は第一天下人心に關係仕り然るべからさる事に御座候間

久世大和守早々上洛仕 り候様仰 渡され 前 件 の義速 1-取計ひ候樣吃度仰渡 され 度き事

前件之儀 候間大名 仰渡さ 三三家へ御内射相下され若し幕役共達勅之趣に有之候は n 候に付ては乍恐 朝廷御 威。 光不 被為立候 ては 慕役共選奉仕 >速に辨責仕り候様 候 義懸念に奉存 仰渡さ

れ度き事

此以後は 叡慮之趣浪人等へ相洩れさる様御取締嚴重有御座度奉 存候事

あ 3 は 0 申 浪 越 仰 實 士 T 述 を以 付 前 共 奏 に 5 在 5 て永 被 蜂 聞 職之上 n 惱 起 72 朝 1-及 り三 世 不 狂 穩 不 鯷 N 御 は 一襟 一朽之明 企有之 玉 卿 上浴 尊 崇之道 候 U は け 事 被 候 に候 制 3 n 處嶋 關 仰 to 相 間 聞 定 東 出 に於て 叡 め 將 和 津 かっ 泉當 和 感 させら 軍 n 泉取 凌 未 T 精 大 た若 地 かっ 滯 押置 れ皇威 1 々盡 らすとの 在 感 年之事に 嘆 鎖 候段 L 新 あ 海 奉 外に 有 先以 御 h h 之候樣 邪 付 事 中 被 非 1-山 Æ 之辨 叡 常之 為 T 正 1 蔵思 和 振候樣罷 親 被 泉 町 明 時 召 白 殿 節 思召 候 1-條之兩卿 御 ~ 左 懸念被 别 成度乍恐奉 相 候 T 0) 立 事 御 通 ち 外 膝 h 思 は 被 其 召 惠 元 存 座 不 御 候 より 仰 候 處 間 置 出 事 直 橋 た 天下之公 於 後 參 見 起 內

介眞 挨拶 朝 山 は 翌十 憤 は F 和 中 和 b 之方 木大 にて 清 泉 左 泉 -1 め 5 、殿之奏 111 衛 殿 日 々に 和 同 門 は 傳 八 守 H 奈 大久 郎 奏 き廿三 を始 建 聞 良 平 よ 里予 保 b は 原 智 日 用 せし 所 め 浪 喜 次 小 薩 士等 郎之徒 藏 左 U 司 衛門 藩 堀 3 め 河 代酒井若 せ玉 彌 E は 頻 次 は有 は 川 b 郎之諸士 右衛門之黨を合せて八 海 互 せ 江 1-N しも 一狹守 馬 畏 1-時 田 り本 激 勢 新七柴山 武 次 烈 1= 殿 0) 0 る少 之兩 命してい なり 為 ~ なる意見書を上 御 めに 一愛次郎 老中 ど知 L 士 ・苦慮あ も御 を大 近衛 久世 5 十餘 橋 掛 坂 左 n 1: b 大 念あ 口 12 大 りて 人劔槍鐵炮等思 壯 差 it 將 和 n 輔 3 下 n は 守 中 田 ~ 如 殿を ごも浪士 山 和 更に 何 中 かっ 泉 E 一親町三 謙 5 なる學動 殿 召 す 大 は 介等之 させらるる旨 人 輩 と御受に 保 層 は 條 N 1 和 之兩議奏 奮 黨浪 藏を遣 發 及 泉殿 及 0 は あ 武 士 h 之學措 2 U 训 器を 、岩倉 1= た して て小 8 達せら 測ら は 3 携 懇 手 中 H は 松 n 緩 將 帶 中 表 n ]]] 3 河 具 面 刀 た 舟 內 3 視 中 る

に取

乘て直に京都

打て入り九條

關白尚忠公弁所司代酒井若狹守殿之邸へ斬入んとそ押出

森岡昌純君 旣 るべ 橋 カジ カコ 許されけれ 計に及ふべしと仰せける上床 **輩を途中に待受て細に我意を申達せよ夫をも聞入すして其意を遂んさせは詮方なし速に臨時之** 近侍の士にて勇敢の聞えある鈴木勇右衛門奈良原喜八郎今之日本鐵道會 ね搜 申之刻過 b かっ に斬掛らんずる勢ひなれは今は是迄なりとて道嶋五郎兵衛大音聲に 口之四 間 に分 居て様 L る薩藩高 對 3 静 72 む下にて事を起さしめては容易ならさる落度なり其儀ならは為さん様こそあ より懇に申諭したるを聞入れすして此企に及ふこそ安からぬ正 人を伴ひ下り 面 3 n 江夏仲左衛門道 3 せども 々之仕度を爲し今にも打立んずる有様なり四人 したき旨を申入れたれざも聞入れざるにぞ二階に上りて其體を見れ 取計ふべ て伏見に至りし比は は勇み進んて其跡を追ひ途中に於て落合たり斯くて九人之人々は 比に上京して 京橋 崎佐太郎 更に承服 0 しとて奈良原道嶋江夏森岡之四士は先つ内に入り亭主を以 邊なる寺 高崎正風君官 朝廷の 心嶋五 斯で注進に及びけれ する體 源助此 田 郎 御 夜 屋 兵衛山 模樣并 とい 此由を聞てすはや一大事 も見さ も既に二更に及びたり浪士輩は何 由を傳 へる酒樓に集り 口金之助鈴木昌之助の八人を撰 和泉 n ば へ聞き强ちに鎮撫之勢に加へさせ玉ふべして請 君意を以 殿盡力 は 和泉殿 の次第を細 居る由 て切腹 は以ての 、は種 なれて大坂 を勘 に聞えけれ カコ 外に怒られ 々説き諭して漸 1= め 72 語 處に 大山格之助綱 しく より る りて必す暴學 ひて下知せら や在 1-は遽て 上意と呼は 是は 匹 鎮撫 揉に揉で馳上り 人 本 3 街道 奇怪 て有 C は は諸國 < > 0 大 仰を 有 h 引動 森岡 りて刀を引 To 馬 馬 4 3 竹 れどて無 な 增 思 0 新 多 所 田 It る H 承 善助日本 浪 中柴山 慣 ひ止 -1 課 K 通 3 はりた 振 りご は彼 训 士: る h T H

階 森山 拔 次 H れなばこれ見られ 72 は T n 3 八 きた 宮尊融 は 餘 駈 人共瞬 新 九條關白 上 ると共に闘 何 多 无. 左衛門 n b 0 法 8 浪 く中 0 親 漸く 音聲 士 内魔を発し は 王弁鷹 1: 階 に 此 よどて大肌 斬 争さなつて互に鎬 服從して遂に暴撃を思ひ止まりた 體を見て何 て各方暫く 伏 より せ 司 られた 飛下り 前 關白 近衛公に ぬきになり刀を投捨て終に田 政通 何れ 鎮 n り討手の中にて道嶋は其場に戦死し森岡鈴木の兩人は深手た業りたり り召さる も刀を拔き鋒を揃 は還俗 公近衛 も拔連 to 削 9 す 前 12 べし我々 n ~ 左 9 T き当 大 切 此 臣 掛掛 物 り其後數 りし は 忠凞公鷹 音に驚きて弟子 ~ 薩藩 仰 て切て下らん 出 か 中 討手 3 0) 日を 者之外 n 급 河 關白 前 は武 内介を 經 右 九龍 大 內覽 T 1-すい 術に達 呼下し る有様 用 は 朝 輔 0) 何 助 御 凞公 延に した 0) 橋 徐 仔 な 沙 口 汰 は 細 3 0 傳 かっ n 謹 人々 五. 1: は 藏 あ 8 たれ 愼 月 說 候 奈 西 諭 は なり 8 田 良 階 解 日 1-すい 原 直 及 疑 E は V カコ 开 び は 居 n 息

四 月廿 无 日 尾州 老公 橋 卿 御 不 興 御免其他 件 K 被 仰 出

皆 遠 召 尾 慮 K 張 間 御 前 被 御 對 近 在之 中 宥 面 納 K 許 候樣 御 被 等 言 游 被 殿御 登 成 候 城 事 間 3 候 之儀 先達 儀 以 0 後 は 御斟 御 て御 四 都 被 T 沙 仰 平 汰 愼御 酌 出 常之通 之趣 被 在之御 免被 3 0) 相 御 達 御 心 置 親族 仰出 得 候 沙 被 汰 方其外 處 候節 成 候樣 候 御 思召之旨 他 在 被 ~ 或 御 等 仰 8 面 御 出 被 會 願 候就 又 被 爲 不 は 成 候儀 候 御 ては 文書 1-付 は 御往 御 先 不 宜且 年 顏 御 復等之儀 不 大 8 興 被 納 、之筋 游 度 都 殿に は T 悉 思 御

右御老中より同家老へ渡す

橋刑 部卿樣 ~ も同 被 仰 出 但右同文言御在國等より御斟酌被在之迄の數字なし 召春 嶽 殿被

興之筋は悉皆御許容以

後都で平常之通可心得旨仰

出

さる

松平春嶽殿へ襲に在所

へ罷越

候儀

難相

成

且親類面會文書往復等遠慮可致旨達置

たる處先年

五月四 日 左之通 被 仰付

松 平 肥 後 守

以 來御用向可申談候間 折々登 城相談可致旨被 仰出之

右 同

於 御 張 座 乏間 前 中 納 御目見不 樣 御 登 容易時 城 御座之間に於て御對顏御隱居後 節に付年寄共萬端覆藏 なく 申談 初て御 候樣 登 御 直 城 被 御 仰含之 對顏之御禮

被

仰上

同

月七

H

尾

言

刑部 卿樣御 登 城 御 座之間に於て御對顔 同 樣 御 禮 被 仰上

同 日 松平 春嶽殿 召 に依 b 登 城 御 目見之上左之通 被 仰 出

以 來 御 用 筋有之候間 折 々登 城 可致旨被 仰 出

同 月十 四日 折 々登 城 に付御手當として年々米壹万俵可被下置旨被 仰出

同 日閣老久世大和守左之通被 仰付

京都 より被 仰出 候品も有之候に付 上京 被 仰 付

五月十五日京都御暇 右に 付 別段之思召を に付御目 以て金 見拜領 五千 兩 物 拜 借 被 被 仰付 仰 十 村 九日發途之筈前 尚 御 手 許 より 御 內 田 に至り病氣 々金 Ŧi. 千 兩 被 に付延引之旨

三九五

屆書出し廿四日眩暉胸痛之旨屆出る

五月九日田安大納言樣左之通被 仰出

女 公方樣御 御登 年比に 城 可被 も被為 成 候先年以來 成 候 日 1 々被 付御 致登 內願之通御後見御免被遊候御 城格別御精勤御 滿足被 政事 思召 向御相 候に付別段之譯を以 談 可可 被遊候間 折

被叙正二位候

思召を以て御一生之內年々金子千兩つゝ被遣之

五月十四日

松平肥後守

松平春嶽

向 後 御 用有之節 御 用 部 屋 ~ も相 越 候 樣 被 仰 出 之

口 同 より 日 春 嶽公 御風呂屋口通 1 は 以 來 b 折 登 々登 城 於 城 被 御座之間 仰出 候 に付 御 目見可 T は朔望其外御 被 仰 付 その 禮 有之候 御沙汰之旨被 砌 登 城之節 仰出 は平 川

御用部屋とは御老中詰所政事府なり

是月 枚御 備 顯龍院樣十七回御忌御法會紀州於て御執行に付公方樣より 被 遊 御名代御奏者番被遣御香奠

一五月廿二日幕府御政事改革被 仰出

本 日御三家方及田安大納言樣御登 城被 仰出於 御座之間御三家方 御對顏 上意有之相濟

追て御 用 部 屋 ~ 閣老 同罷 出 御 用 談 有之相 濟 御 退 散

右之節 思召にて御小納戸頭取を以御菓子被進

右過 て溜詰 罷出 御目見 上意有之相濟入 畢て御黑書院 御 出 御高家雁之間詰御奏者番布衣以上之御役人一役より「

上意之趣

近來御 以之外の儀殊 政事 向姑息に流 に外 國御交際之上は れ諸事虚飾を取繕候より士風日々輕薄相増 別て御兵備完實に無之候では不相成就では時宜 御當家之御家風を取失ひ に應し御變

く相心得可勵忠勤候

革被

取行簡易之御制度質直之士風に復古いたし

御武威相輝候樣被致度

思召に候間

同厚

右田安様溜詰同様布衣以上御役人へ 御直に被 仰出之

御改革に付て之布合日次の順次に從ひ左に略記す

五月廿二日

脇 坂 揖

水

勝手掛り被 仰付

右 御直被 仰含

加

判の列

外國

掛り御

坂 揖 水

脇

三九七

御役相勤候內年々三万俵被下之旨

揖水事中務大輔さ名改候事

五月廿四日水野和泉守より

御門主 日献上殘り之外は堅く相斷一 御三家御 兩卿之外諸向より音物之儀向後三季獻上物献上有之節弁に 切受納致問敷候 公務に付音物且平

右之通一同申合候間為心得無急度相達候事

揖

水

今般加 付候儀に候得は此度に限り右歡として諸家より贈物之儀堅く及斷候間其段向々へ可被達候事 判之列被 仰付候付ては諸家より為歡贈物可有之候得共一旦隱居も致し候上再勤被 仰

五月廿六日

內 藤 紀 伊 守

加判之列 御冤溜詰格被 仰付

右 御直 被 仰含

御刀 加賀國家次

同

右

右ハ人々相勤候に付御懇之 上意 御手自拜領被 仰付

五月廿六日

老中水野出羽守若年寄へ是迄內玄關通り相越使者等も同樣差越候面々も有之候得共以來內玄關

通 b は 都て相斷り候間 諸向共何事に不寄表玄關相越候樣向 々へ寄々可 被達置

五月廿六日 御 老中 申 渡

#### 人 世 大 和 守

病 氣 可 手 間 取 様子に付 て同 列共迄申聞候內存之趣 被及 御聽候 に付 御 朋家 手 掛 御 [Jel] 益 御 主 法 掛 b

外 或 御用 取 扱弁上京御 用 御免被 以成之旨

快節 右之通之處六月二日より病 登 城 御 機 嫌 相 伺 गि 申旨被 氣に付御役 仰 出 願 12 の通 御死雁之間席被 仰付心永に養生いた L

h

五月廿七日 水 野和泉守 より大目付を以 諸 向 布達

は

御 被致難決儀 政 事 向 御改革之儀今度被 は見込之趣早々取調 仰付 可 候に付 被 申聞候最組支配有之向は末々迄不洩樣可被 ては大凡寛永以 前比之振合に基き格 别 簡 相 易相 達 候 成候樣 H

五月廿八日御 目付 達す

御曲 候最 輪御門 御 取締 々弁 向 相 弛 御城中 111 候抔と心得違無之前々之人數に 御門 々共當 時增番等有之候得共向後 て無油 斷 人数等的 格 別嚴 重に 前 々之通 御 取締 相 同 :Li 得 行 屆 候 候樣 樣 वि 被 可 述 被

達 候 事

六月 日不知 松平 大膳大夫再ひ書を 幕府に呈し 御上洛之儀を建言す

建白文に日く

外夷鎮撫 御 國 一威更張之御處置に付ては乍惲 公武御合體に被為 成 速 1= 御 域 威 や御定被 成海

段之趣 內協 群雄 御威 列藩 直に 事 衰弱 朝候段奉恐入候ヶ樣之儀に付自然列藩幷草莽之士所存天下之公論と存候事 聞冥加 々小 奉存候此段篤と御評議之上御内決之旨被仰聞可被下候私共速に上京仕旨趣大要申上候は脱文可 T T 括 でに付 候 て 候 御 割據の勢を釀し海內分裂天下之公論も歸着する處無之事に候外夷之侮を招き 光不相 以下直 異有之可奉感 和御武威海外に 御 背仕 國體 朝廷へ 至極難有仕合奉存候尚又熟考仕候處不止得とは乍申私式外樣之身分として直 內々申 被爲捨置深 圆 ては乍惲 威 叡 公方樣御 に奉汚 立 候者有之候は 更張之御發揚 如何之定めにて可然哉各存意申出之旨趣 應御選奉御示誨之御手段被成御行屆候樣可被爲在候段は申上候迄之儀にも 候 申上 上候處恐多も被為達 重之 國 候て不苦樣心得違ひ自己之了簡や以每々上書仕候樣成行候 大將軍御職分上は 幕府之御威光不相立候では列藩各 輝き候樣被 初之御先蹤を以列藩豫参被 天朝候様にては其事之得失を論候迄にも無之 夫聽尚又 御內意被仰聞候御誠意を奉戲戴彌增不得止事於京師 有之候外は有御座間敷と奉存候此上 勅諚 神州之御國體は鎌倉以來 仰付候外有之間敷ご存付越俎之罪を不顧鄙 天朝今般私儀上京仕候樣御沙汰之旨も可被爲 台命を輕蔑仕候に付無據嚴 朝廷御敬戴下は列藩以下を御鎮壓天下之公論を被 仰付當時御初政に付天下御更張之 御怨成 朝廷を戴 幕府を建置大政御委任被成置 豫參御斷申 譴彼 叡慮 勅命を請 幕府を輕蔑仕 被 成 仰付候共 上 御 件は 或は 窺 ては 意 堂上之御方 申分有之間 申上 勅諚 幕府を要し終に 一候筋に 在御密旨 御 識見に 公儀を差置 一に奉汚 國 候處獻芹之 御 體 台命 無御 國 思召を以 不及人 成 々迄前 威 候に付 御 相當り 敷と 確定 を以 彌及 被 座 御 候 總 天

奉考候且最前 座 候重大之事件容易に申立候儀千万奉恐入候得共 深重之 御内慮をも被仰聞置之儀旁に付 不得止申立候儀に御座 神州御安危之境此一擧に有之候事歟と 候 不惡被 開 召

下候以上

### 六月

松

平

大膳

大夫

六月十日 の
劉慮
たる
旨
關東
へ
聞えければなり
、大
膳大夫殿は
將軍家の
御發駕
に
先だちて
上京し
公武之
為は
勃旨三ヶ條
之
内其一
た奉行すべし
で
大
膳大夫殿は
将軍家の
御發駕
に
先
だちて
上京し
公武之
為 傚ふ樣之事あつてば天下の風階を開くの畏ありとて將軍家御上洛之事を建白せられたるに 府は其初めには寛永以後之大典や擧るには用度巨万にて俄に擧行し難しさてこれを採用すべし き給はざる以上 長州侯は先に永井雅樂を上京せしめて し奉るべしさ幕府へ申出て嶋津和泉殿か江戸着之前日に江戸を發し中山道より上京せられたり へて此儀に就 沸騰 へされても大原殿下向 勅使大原左衛門督卿下向 人心渙散の時にあつては將軍家諸大名を從へて御上洛在せられ衆議を盡して天裁を仰 ては は 國是中々定らさるべし且又外藩之身分にて 親から上京あつて其所見を諫述あるべして申 の沙汰あるに及ひ急に御上洛あるべしさ定まりたるや以 勅諚被 公武合體之事を謀らしめ後正親町三條殿より内旨を傳 仰出 勅文に日 朝廷に直奏し奉り諸藩 越されけるに大勝大夫は て大原殿下 もこ め に周 殿方今 幕

朕惟方今時勢、 夷戎恣猖獗、 幕東失措置、 天下騷然、萬民欲墜塗炭、 朕深憂之、仰耻祖宗、 俯 而幕吏奏目 、近年國 民 不協和、是以不能舉膺懲之師 願 降嫁 愧

皇妹於大樹、則公武一和、天下戮力、以掃攘夷戎、故許其所請焉、而幕吏連署曰、十年內、必攘夷戎、

日、國政仍舊、大概委於關東、至如外夷之事、我國一大重事也、係其國體者、咸問朕而後議定、或使 胺甚嘉之、抽誠祈神、以待其成功、昨臘和宮入關東也、使千種少將岩倉少將、諭天下大赦之事、且告

宸意事、甚重大、難遽舉行、請暫猶豫、既而頃日列藩、有獻謀議者、如薩長二藩、殊親來奏事、且山陽、 南海西國之志士、旣蜂起、密奏曰、幕吏奸徒日多、正議委地、而夷 二三外藩臣、豫聞夷戎之所置、幕吏對曰、

安、撫馭失術、如是則國家傾覆、可立而待也、股曰憂懼焉、所謂偷一日之安、忘百年之患、聖賢之遺訓 海之大藩五國、稱五大老、為諮決國政防禦夷狄之處置、則環海之武備堅固、確然必有掃攘夷狄之 業、更張天下之綱紀、因策三事、其一日欲令大樹率大小名上洛、與公卿大夫議治國家攘夷狄、上慰 可鑑矣、當內修文德、外備武衛、斷然建攘夷之功、於是斟酌衆議、執守中道、欲使德川再興祖先之功 府老吏久世大和守往復歷日未告唯諾、而先行昨臘所諭之大赦、大樹獨弱、何失之有、但慕吏因循愉 令於五幾七道之諸藩、如其衆議畢出干忠誠憂國之至情、事甚激烈、使喻薩長之輩以鎮壓、其他召幕 鸞輿於凾嶺、誅幕府之奸吏、或曰、爲除大平浸潤遊情之弊、誅京師之姦徒、又曰、不顧幕府下攘夷之 王家睦夷戎、物貨潰濫、國用乏耗、萬民因弊之極、殆至受夷戎之管轄、不日而可知也矣、冀擧旌、奉 臣、群臣無所忌憚、各啓沃丹心、宜奏讜言 功、其三日命一橋刑部卿援大樹、越前前中將任大老職、輔佐幕府內外之政、當不受左袵之辱、此萬 人之望處恐不違、朕意決于此三事、是故下使於關東、蓋欲使幕府選三事之一以行也、是以周詢群 祖神之震怒、下從義臣之皈嚮、啓萬民化育之基。比天下於泰山之安、其二曰豐太閣之故典、使沿

戊辰始末に日 ならされは其中に變故差起りては由々敷水事なるべし今は大和守の上京を差止められ別に特命な以て其人な選はせ動 て動旨の三ケ條を示され速に泰行あるべき旨を達せらる次て同十三日同き十八日の兩度に登城あつて論判ありけるに幕府 置せらるるは無益なれは速に勅使を下させ玉ふべしる固く申立られたるた以て事漸く定より大原殿は五月廿二日にそ立せら 議を唱へ給ふ公卿もあつて為に時日を移しけるか和泉殿は久世の上洛は早速にあるべしさも思はれず又臣徒らに京都に留め 如く途中に於て行逢ひなは引返さすべしさいふも如何なれは勅使下向の事は大和守上京の上にて定めさせらるべしさい をも命し給ひしかざも倚又一旦久世大和守た召させたる上にこれた差止めさせられんこる關東に對して宜しからす鳴津の 井上石見に託して小松帶刀大久保一臟之兩士に贈られたる草裏鳴蟲で題せる書の文申に見へたり) にこれた掲げ給ひしかざも文辭之瑕雜に迷るた以て單に五藩に改められたりこ慶應元年の比岩倉前中將殿より薩藩藤井良節 策を勅させ幕府署し動た奉せさる時は一の薩藩にては或は抵抗し得さるべしさて長州之説即ち第一策が川ひさせ二藩倫ほ力 大老の事は和泉殿の奏聞 藩桂小五郎 敢て難きに非らさるべしご奏したるを以て偖こそ大原殿には其選に當り給ひしなりこいへり有動使之第一大樹上浴之事は長 は岩倉公か以てこれに繼がしめ給ふべし公にして其任に當らせ給は」談笑の間に幕東か折伏し聖旨心奉戴せしめ奉らんこと さいかものあり密に奏議を上りて岩倉公は達識明辨今日に在ては須臾も闕下を離れさせ給かべからず大原軸は硬直勁忠奪か すべき旨仰せ下されたり是時質は岩倉中將こそ其適任なれてて勅使に選れ給ふべき概えしなりけるが爱に強仁寺の れに定まりて大原三位重徳卿を左衛門督に任し從二位になされ勅使さして關東へ下向すべき旨命せられ和泉殿にも出府周旋 しめずしては此後の事如何でもすべからず是非でも動使を立させ臣にも下向を命し給ふべしで申立てられければ朝議漸くこ には偏に和泉殿に御依頼ましまして輩下か離れ給かこさか好ませ給はさりけれても和泉殿は今日か以て幕府に動命を奉行せ て其名を三郎を改め大原殿を共に京都を發して六月七日にそ江戸に着かれたり同き十日大原初めて御登城將軍家に對顔あつ べからさるの節あり頭な以て東下の使さなし給は」必す能く聖旨な貫徹せしめ給ふべし萬一幕市積威に藉りて使命を拒む時 て關東へ差下し給ふべし臣もこれに從ひ参らせ死力を盡して動使を奉行すべき旨近衛殿に依て奏し申されけるは此 足らさらんここな御懸念あつて海内五大藩東に伊達西に鳴津南に山内北に前田中國に毛利の五藩に御依賴ある思召にて明 和泉殿は關東へ下向の後に和泉で稱しては御老中水野和泉守殿に對して障りあるべしで近衛殿より注意ありたるた以 (故内閣顧問不戶孝允公)の建議を採らせられ第二五大老之事は朝議に出て第三一橋殿の將軍輔佐越前前中將殿 く 於京都鳴津和泉殿は久世大和守殿は御召之御沙汰に對して御受には及ひたれごも来た確途之期 た用ひさせ給ひしなりこいへり(此故は朝意幕府の例則を破り威權を殺むんと欲し給ふた以て第二 此の如く朝廷にては動 へる

有司は越前前中將殿任用の事は御請申上たれごも一橋刑部卿殿後見の儀は種々陳し申して御受に及ぶべしごは見へさりき情 江御老中脇坂中務大輔殿 なれば天下の大政萬端御盡力あるべきにこれた傍觀せられては以ての外の儀にて第一公邊の御爲めに然るべからずき切論せ 又三郎殿は著府の翌日先つ越前殿へ参りて京都の模様を語り更に書面を贈って此際公武の爲めに一層奮發あるべき旨を勸告 又書面を脇坂殿へ贈られたり其趣意は し此容易ならさる時節に當りては假令動命なきも等公は徳川の御家で共にせらるべきは勿論なり殊に (勅便東下の時種々の説あつて幕吏は狐疑の心を抱きたるを以て越前殿は病を稱して登城なかりしが故あり)十四日に (安宅朝臣) に面會あつて當時の事情が說き必ず財命の通り奉行あるべき旨が申述へ同き十六日尚 刺読も在せら」る事

仕候樣御達被爲在候は「御國內靜謐人心一和罷成無此上御美事で乍恐拳存候 候越前君之儀は御家門之事故聊御故障之譯も被爲在候は「御大老同樣御政事總裁有之候樣吃度被 上候得は公武御一和之御實情御通徹被爲在候御儀にて天下之人心も此御一條に至極感服奉り御國家御安泰之基さも乍恐奉存 評議に被何御最之御事には御座候得共不容易時節殊に被爲惱 く御評決勅諚御選奉被爲在候樣伏て奉希上候最も一橋君御後見之儀は近比田安君御後見御冤に相成候故際々の處如何さの御 泰存候者し其**次第**に相成候では逆も御國威御挽回の期も被爲在問敷實に恐入泰存候何**卒**非常之時節御出格之譯を以一日も早 素存候簡樣御評議御遲延罷成候では又々人心疑惑を生し異説紛々致し流行浪人共致蜂起候儀も可有之哉で甚以て懸念至極に 被爲拘御評議御決定無之候ては乍恐優柔不斷さ可素申歟當時不容易折抦舊格先例に御拘泥被爲在候ては以ての外之御大事さ 籠在候得共退て致勘考候得は存付候儀默止候ては却て不忠さ奉存不得止事申上候邂逅動使差立被 以恐悅至極之御事さ素存候然る處先日粗御咄致承知候得は名目之所御評議甚た御六ツ敷由其節は愚意何さも不申出態さ差控 致之所々無之ては不相濟で被思召就て一橋越前之兩侯天下有志之人心歸經する所故後見大老に御登庸有之候樣での 此節 叡慮之趣被爲在久世氏上京之儀被 仰出候處御請及遲滯候に付不被爲得止事、財使被差下公武御 宸裏態々財使を以て被仰出候事に御座候得は快く御請被 仰渡一統へも右之越承知 仰下候御趣意纔名目許に 和國內

ても天下之人心紛亂にも有御座間敷來秋より先に被爲行候ても可御宜哉之奉存候貴所樣も御趣意之致承知候然るに長州は類 長州之事粗申出候處御答振不分明に致承知候此儀は先比脇方より當五月二日大膳大夫よりの上書致恣手虛實は難計 思意聊疑惑候最も御上洛の一條は實に寬永以來之御盛舉は申上るまでも無御座候得共先日も申上候通り何ぞ當年中不行候 に此儀催促申上候姿に相見え甚た無心元奉存候方令之處にては 叡慮御何相成方可然ご奉存候急速に御上洛被為在候ては御道中宿々及迷惑且於京都も種々御評議決繁候御 動命通り越候御登庸之上當秋上京被命外夷御處置國是之

有之候得ごも着た年存道た替て前日發足之次第何共不審干萬心底難計御座候長門守出府之由には候得共家者にも無之決無候 候は」趣意一致公武之御爲め別て可然事を奉存候(下畧) 儀も可有之候に付相成儀に候は」只今之內再ひ大膳大夫被召返小子之深厚致談合候樣被 事共被爲在候ては以之外之御大事却て皇國御混亂の基歟と乍恐奉存候大膳大夫爰許に罷在候はJ小子面會直談致し候所存 仰下候儀は相叶ひ間敷哉左標御座

とい 衛に侍た n り奉り輕からさる御事なり殊に大切なる御使を承りたる身に取 殿上洛あつて國是を論決 右之書に據れ れり偕叉大 つて書付 て六月廿 2 0 儀 る薩州 0) 九日 に付 類 原殿は幕府 は三郎殿之意見は一 は 登 0) 大方

焼棄て後 ては長州 城の 武士は 時 未た盡く刺 には L 何れも覺悟を極 議最初の 其上 此 K の事 にて將軍家御 日 と同 命を奉するの場合に至らざれは此儘にて終る 橋殿を後見とし越前殿を大老さして幕政を改革 管中にて愈 様なれざも其手段に於ては大に異なる所あ ごも雑掌堀 めて附添ひ罷登りしが此日の論判にて幕府之有司 上洛あるを是とせられたるも 勅諚之趣を承 内典膳に申し 残して出でられ は 3 ては一分にも係 すい は 再 ひ歸 0) なれ た 館 れば る小 すまじて決心 時は朝成にも りしを見 ば公武御 し夫 なり 刺 より を思 使 るに足 越前 合體 は 護 拘 あ は

盡く御詩 1 ぞ及 ひた 3

右勅答は七月朔日 1-被 仰 間出 請 同格御譜代大名同嫡子高家雁の間詰御 奏者 不 登 城

あ

b

七月二日左之通 被 仰 付

御 刀

嶋津修理 大夫 名代 嶋 淡 守

郎 <del></del> 代金三十枚 儀御用向有之上京致し候處浪人共相集不穩樣子有之に付鎮靜可致蒙 御内諭差向 収

骨折候 に付御刀被下之

七月六日 刑 部卿樣 橋家再 御 相 續 御後見被 1911 出

使 松脇 平坂 中 豊務 德 前大 守輔

四〇六

]1]

刑

部

卿

殿

L

思召を以一 橋家再 相續被 仰 出 橋領十万石被造之

刑部卿樣 御登 城 於 御座之間

仰 進候に付 御後 見 被 仰出 候旨 御 直 被 仰 含之

刑

部

卿

樣

次第減 万石以上之面 御老中 略 11 被 致 K 候 向 後 軍 艦 1-

T

參勤歸國

并歸邑致

不

苦候最陸路通

行

之節

も供

方の

儀

不

及

伺 勝

手

七月六日

より

右

御

對

頭今度

叡慮を

以

被

右之趣万石以 上之面 K ~ 山 被 相 觸 候

條約 御 取結 相 成 候國 K ~ 船 艦 | | | | | | | 々は 不 及相伺神奈川奉行長崎奉行箱館奉行之內 ~ 申 達し

同

右之趣问 所奉行 より 々 誂 III 被 u 被 相 觸 申 候 候

七月九日

平 春 嶽

松

今度 叡慮企以被 仰進候に付御政事總裁職

被 仰 付之

松平

春

嶽

御

政

事

總裁

織

被

付

候得共

公儀

向之御

而以

弁年始節句其外相

越

仮に不及且

又御

# 七月十一日大目付より達

呈書弁端 午重 陽 歲暮之祝儀 勤其外都 て贈物に 不及候 間 其段 向 K 特 な可 被 遂置

戊辰始末に日 巻られたり原來助 仰付られ度其外随從之面々吃度御咎め有之度事(但御讓位云々の御事は實事の樣に承知致し候に付有之通り 守宗秀朝臣 前殿には上落有之度最老中一人同伴之事大赦な仰出され候御事に候得さも今に何さも られたり就中重立ちたる簡條は か守られたりを知らる)其後結使御發途の日限も定さりたるな以て三郎殿は八月十九日一橋殿 **躞に着かれ席を進め給へごも従はれさりしさいへり蓋し三郎殿は鐔卑之分を正しくすべしさいへるここ其持論にて聞くこれ** るべし同き廿三日一橋殿越前殿三郎殿何れも動使之旅館に出會あつて世之形勢事い得失ごも論談に及はれ ち三郎殿之奏議) ひ候に付際々御施行有之度最も午年以來諸浪士等死流陶囚すべて御赦免 々申立てられけれども闘東の内情何分氷解の場合に至らざるた以て此日も是等の要件を初めさして時 候ては不宜を奉存候事諸大名参勤是まて通りにては連も海防十分全備難致候に付選 際居順み被 助旨な奉行あり 一來の弊政にて彌々人氣激幾の基と奉存候と申立てられたり同き九日越前殿にも御政事總裁職仰付られ 了得あつて契路の御役々正邪綿密に黜陟あらせられたし是迄之如く御威光さか申して善悪に係らず御陛服の御手段は年恐 仰付度き事但同部 (齊四卿) にては又々人氣に相物り可中敷ご至極懸念に御座候今一應御評議之上御人撰にて劉慮な御何有之度き事水 仰付度隨從之公卿方家臣等に至るまて武家に准 < は幕府職くこれた奉行したりければ此上は一同動使の許に参りて向後之事とも御相談に及ばんさての 門官被 命奉行之上は越前殿には上京あつて國是之論を仰せ上らる」樣にさの御内命なれは此儀に付三郎殿 たるな喜び併し實際施行之處は古來より難しさする事に候 三郎殿は此口 (前御老中間部下總守殿) 仰出度き事故掃部頭罪科吃度御乳し代數御除き有之度事酒若事 動命の御書あるに付是非さも大體國是の議論御評決の上來る八月中旬比後許な發足にて越 (七月七日なり) た以て幕府へ建言之書面を板倉周防守殿 も同斷其外隨從の面々同斷安對 し御取扱有之度き事外夷御處置は御内政大概御治定之上に無之 仰渡され度き事此節命せられ へは非常之時餘に御實事網節致さる」樣に能 (前御老中安藤對馬守殿) 今一際 (三百里以上) 仰渡され無之 (前所日代酒井若疾守殿) (账前朝臣) へ参り向はれたるに戦前殿 中二百里以上 勢挽回之方法 助命御奉行之旨さ違 し所司代 之許に是して幕府 照旨 中上候)九條家 (是時三四殿は下 の第 、松平伯 より度 恒 前

見を聞かれたるものなるべし 上)に應し年數差別有之度若し此儀難相成候はは妻子國許へ引取度事諸御手傳等入費相掛り候儀は以來不被仰付樣有之度左 條を述べられたり右之陳述中京都所司代更迭の事掃部頭殿追罪之事潛井若狹守殿隱居之事安藤對馬守殿嚴責之事諸大名參勤 迄之彦根は御免にて爰許之守衛被命度左なく候ては第一人心不和之基で奉存候事さいへる箇條な重なるものさし總計二十餘 なく候ては外夷防禦は勿論内亂之鎮靜も出來氣候樣可成立さ率存候事京師警衛大藩四五頭へ交代にて相勤候樣被 弁に妻子之事彦根之京都御警衛御免之事**さも**は幕府速にこれを執行したるを見れは一橋殿越前殿にも恟を披きて三郎殿の意

按に春嶽侯履歴略で云に侯は五月七日拜命同十六日營中に於て其意見な閣老に開陳せられたる由揚けたり其大意に曰く東照 三公か黜辱し下貯葬を斬戮す假令天下の爲には忠なるも幕府の爲には不便利なれは罰責踵を廻らさすして至る如きは則ち幕 易て共に公然の御處置に相戚叉天下の爲さあれば幕府の爲を顧みず或は改め或は廢する等輿論の歸する處に從はれ の有司のみ獨大賢大智させし形狀なるは則幕府の私也扨憂國の士其鬱慣か言行上に發する者あれは忽幕府の勢力を恣にし上 成し和戦の議を諸侯に垂間ありしなから其建議を採用なく天下之大事を幕府一己に裁決せられ天下の億兆を愚蒙さなし幕府 懈り外観の兵威に属して國體を汚辱し剩へ宰臣幕府の威權を弄し屢叡慮に悖り無道の私政を行ひて忠良な殘害す此時に方つ 來天下の富貴を私有し太平の安樂に飽たるこさ是皆朝恩の添きに出すさ云ふこさなし然るに驕奢に長し職任を忘れて武備を 宮機亂反正王室御尊崇の厚き叡感の餘りに將軍職に任し位人臣の極に昇せ兩敬に等しき特典を許して敢て臣視し給はざりし に方法もなく唯天下の祖て私さする所を去り天下の視て非さする所を改むるの外に出す譬へば外交の如き朝廷へ御何の に從來の非政心なむべして申されけれは從來の非政では何れの麼なりやで勝坂閣老問はれけるに外國關係の儀を殊に機密に 政事總裁拜命の即日閣老の間に答へて従來の威權を學て德川家の幕府に專有せられたるは徳川家の私なれば先其私を棄て次 下に盟ひ外國交際武備更張の大策を建尚又英才名望の一橋を速に國政相談に加へられ度云々で述へられたりで又七月九日御 て幕府は何を以て其罪責を謝せられへきや速に兩敬に等しき特典を蘇し又早々上洛ありて從來の失體を陳謝し諸侯と共に輩 が其餘は何の功勢もなきに將軍や拜し三公の官位に昇り傲然さして諸侯に臣事の禮を執らしめ祖先の餘光を仰て二百數十年 の非政なりご答へられ又板倉閣者が天下で與に天下を治むるで申事之か事實に施す時は何れより手な下 は忽ち安着すべきなり幕府にの み厚くして天下に薄ければ天下は治まり申さわなり云々で答 へられしさ記せり へきやさい

是に因て咀觸し見れば春嶽伝論旨の大要は東照宮は撥亂反正の功により將軍に任し位人臣で極

私有物 驕奢に耽たりといはるゝや借問す春嶽公は越前福井三十二万石の富は悉く自奉に供し私有せられ けらるへ て位 < 3 T 朝 L 頭 給ふ 將軍賢宰 久二年に 者なか 徹 何 聖さ雖 及將軍 は 春 廷より 春嶽 人臣 掌を たり 嶽 尾 は當然なれ共二代將軍以下は寸功もなきに微然となり諸侯を臣從せしめ天下の富貴を一己の 候 日 となし榮耀驕奢に耽りて職掌を忘れ刺 きや世 を極 をい 盡 りしとい 侯 至る迄二百四十八年間干戈一回も動かす嶋原一揆世界萬國にも無類突飛 德川家 本 臣 0 朝廷に代り日本 も豊に と共に連署紫宸殿上に盟掲 相續 說 L と雖決て誣 政府と幕府とは別物にして幕府とは全く徳川氏私家の た は さしては奇怪千萬驚 め富天下に冠たるは固 后俗將軍 き祖宗 3 7. 世 一人に 鎌倉以 ふは 有 々へ 功 の富は八百万石と云ふ春嶽侯は此八百万石を將軍自奉 0 世々将軍の大勳に非すして何そ之をしも寸功もなく傲然将軍 0) して死後二百五十年間 御委任ありしは い難きの實事とす此長日月間 將軍 政府 來豐臣氏迄 洪模を祖述文武を憲章し愈治安の大猷を擴充大本を確立せし さい の大權者として日本 3. かさるを不得也夫れ慶長八年東照公將 垂統 より當然にして此威尊富貴なくして天下に君 の意ならんか背逆無道 0 時の 朝廷に代て天下を平治せしめ給ふに在り元 万繼を殘し僅 如く干戈止む時なく万民を塗炭に苦まし の太平を地下に保持せしむるを得 へ悪逆無道 國津々浦々迄一人も數百年間 の太平は東照公永世治安之大憲を時 に二年にして薨し給 の暴政を行ひたりと明言せられ の暴言也荷も日 別称と固 軍宣 本 信 へり せら 0) 下以 政 私有 太平 如 權 の太平 へきや肌 來 n 院 堂 何に万智 物 統 握 To ど成 の澤に浴 和 日 た 放 無事 となし榮耀 るを以 るも 偃 本 0) 将 T ち 0) 近 政 質を學 職 非すし 万能 舔 軍 世 を より文 權 せさ も徹 そし て能 掌 極 > 如 を

し叡慮に学 は 月十一 怒を解 激暴徒 辛萬苦を 皆幕府の私 3 0 は に井 謀 不可能とい 制 下 り 春嶽侯事歴略に此時冬集ありて期 て生麥事件 經 是なか 智 職 0 1 U) 兇 國 伊 ふ迄 き自 日 となり を伍をなし攘夷鎖 忍 奉公の 徒 大 危 0 晶 り無道 1= 老殉 ひ攘 りせは再ひ長享天正之亂に復古したるも知るへからす又春嶽侯は徳川 もなき事に かっ を荷 K 言國體 して幕府 の手切 日 る理想を發悟せられし<br />
故なるか果して然らは更に一 夜に三條橋本初 の改革に 費家臣之祿等何を以支辨を得しぞ抱腹 難 本 一夷黨を排斥朝旨に悖り外交を結ひし故にこそ幸 2 政 の私 掌握 0 汚 の條に詳論の 府 衝に 就 辱 政を行 0 て三代將軍が蓋世 0 0 1-止 0 罪責 暁には 當 及は 港を無二之國是と固信せられしならは朝廷の御目鏡を以日 國憲を犯し治安を害する者を誅戮した る加之翌文久三年春將軍家御上洛に先たち上京の 罪を幕府の る職 也 ひたり外変の事 ではは定め h の八卿 と難詰せらる是蓋し當時 と强 如くな さ成 何事をも措き第 為 T 硬に迫る れは 見れ 是春 橋公 めに の雄略二百數十 朝廷 更に再辨せず唯春嶽侯にして果して時 嶽 は 0 幕府一己に裁決して天下の億兆を愚蒙に 旅館 侯其 岡目八 朝議亦攘夷實行 ~ 謝せらる 着に攘夷鎖 人 1-0) 目とは大案外にて假 押寄來て迫 噴 前 年極 飯 勅許を不經して外國 言 0 とは へき筈也 治 限り也 の期限を將軍上洛前 港を斷行以て朝旨を ひに る等を指 の大本を立られし 甚 る 歩を進めて外國 敷齟 時に 叉將 國體 左はなくし 春嶽侯 龉 摘 軍 を汚さ **分朝旨に悖る** 1 カコ 非 0 時恰も英國 と條約 諸 事 すや単 も來會遲疑肯せすと なら 候 て唯 7 遵 幕 の事 h B に定 0) を臣從 本 流行 府 諸 奉 h 护 全く是に 竟己れ正 抑慕 結 なした は 情万國 むへしと二 侯參 攘 政 也 そも 其事 せし 府 或 夷黨 物 5 府 叉 を汚 政 b め の公 の憤 3 由 カコ 是 過 b は

揭く 論史 事歷略 たる如しされば の蹟 閣老を最も無道暴逆にいひなさんと關係もなき歴世將軍家の上々迄遡り幕政といへば**一も二もな** て我主を讒誣するに當 く悉皆非道暴政の如くに造言讒誣を逞ふしたるものと判するより外なし是君寃を雪か 譴責を受けられたる冤名を雪き憤怨を晴さん為め過激暴徒間 3 幕府の悖勅 雖 職 兵 の上 は徳川 8 や棄て無屆にて自國 時 論 な 强弱軍器の利鈍皇國の安危等を八卿に向て飽迄說破硬論尚貫徹に至らさればたごへ るも 嶽侯 に於て箝默する能はず且春嶽侯 0 氏 如 は 何以 0 9 は夙に賢明 不 天下の為也侯 は葢 政權返上は慶應三年に非すして其實此時に在りと云て可ならんか左に二三の説を 政権を無言 撓日本政府惣裁たるの職責を盡さるへき也然るに左はなく進退の窮する て察すべし L り見戯 其臣下の手に成り臣さして君を思ふの 卓越 へ遁走為 の間に放棄以て不平黨の歡迎や買ひ唯慕府と云名称丈けを客情 の学勅 の君主 も同然なれば敢て云々するの價直 は一己の為と謂はさるを不得言行一 に朝譴を蒙らる曩には幕府の悖動を咎め今は自 たる聞え高 の為にも一言せさるべからざる也死に角 く殊に徳川氏の大親藩也豈 切なるより候が に流行 なきものと雖 0 口調 致の 至難夫 1 を具似 儲料 前 も荷 說 春嶽侯幕 も事 論 n から其順 0) 暗に時 如 想ふへ に関 んさして却 1 妄涎 の大老 し然 に微 せられ 政 余り恣 身倒る は b 2

幕府衰亡論 に御委任あって然るにもせよ徳川第一世家康公が初て幕府心江戸に開き日本全國に政令を布き國家政治の中心を定められしよ て日本政府に非すんば則可也其政府たる限りは假ひ其政權は鎌倉以來武將僭奪の結果を因襲したるにもせよ又は京都より隨意 荷も幕府にして奪攘の大義を選奉せさるに於ては違勅の罪を匡して幕府を倒すべしさ公言して忌諱なきに至れり夫れ幕府にし に曰く 零攘の二字は天下に敵なしき云ふ勢に至り浪人處士等皆奪攘論に關しては京都を笠に着て政府を攻撃し

況なりければ政府が彼輩を鎮壓し能はざる而己ならず政府却て彼輩の爲に鎭壓せらるべき迄に主客の勢を顚倒したる に機會か誤り遂に彼藁かして益々其機に乗するか得せしめたり然れさも此時に際しては其實朽索か以て六馬か繋けるが如き 老が過嚴の威權を用ひて其身を失けれたるに懲り安藤久世の諸閣老が復た果斷敢爲の政を行ふに躊躇し徒に彌縫を事さして り二百五十有餘年京都も是な承諾し給ひ諸大名は勿論是に臣從し六十餘州敢て違ふ者なき政府なり現に文久二年の勘談にも 當時この奪攘戴にてありし人々も鮮からず若し此人々なして今日の政治家思想な懷て當時の政府の上に立しめは彼奪攘藁の言 を試みたるは實に政府當然の職務也で云はさる可からず現に今日朝野の間に在りて老成の政治家で零重せらる」諸氏の内には 國安か妨害して政府が顕覆せんで謀り是を言論に行為に顯して其猖獗を極めたるが故に幕府が之を鎭壓するに手段を以てせん 在て幕府が日本の大政府たり全國中の中央政府たるに於て誰か異議を容るべき法理あらんや然るを彼の奪攘冀は國憲を紊亂し 政仍舊雲於關東で書かせられ慶應三年に至りて大政返上で云ふに及びて初て幕府が中央政府たる事心止めたるか見れば當時に 行に對して之を默々には附去せざるべし然は則ち幕府が尊攘鬣に對して鎭壓の手段を施したるは政府適當の行爲也唯々井伊大

又曰 ~ 春嶽氏惣裁さなつて行はれたる幕府の改革は如何なる事也し乎さ觀れは諸向より執政への贈物を止め大名人消を廢し御 府は諸大名を檢束するの利器を自から棄て却て他日其爲に傷けらる」の種子を播きたり要するに文久二年勅使下向の改革は其 ありけるが詰る處は陳腐の舊雲を襲ひたる改革にして觀るに足るべきもの無きが上に幕府が政略には尤も緊要なりける武 初や幕府の衰亡を挽回するの爲に出て大に其衰亡を促すの結果たりしものさ云べきなり 將軍の敌智に傚はんさの意なりしかは知らされてもこれ虎を鑑かんさして猫を鑑たるよりも淺間敷猿智惠にて果して其爲に幕 日に至りて之を放還したるは何ぞや思ふに慕閣は之を以て且は其寛大を示し且は反せんさ欲するものは反せよさ云ひたる家光 江戸屋敷に置て將軍家に人質たらしめたる妻子を國許に移す事か許したるは驚くべきの改革にてありき蓋し諸大名が其妻子か るの事實なりき此改革の中に就ても最も幕府が諸大名な檢制するの利器たる諸大名參勤交代の期な緩め常に在國在邑せしめ其 秩序典例格式體儀は是が爲に一時に破毀せられたるか故に將軍の尊嚴は此時よりして大に其威光を墜されたる事事なべからざ 茶壺の上下を簡易にし交書の繁縟を省き評定所の誓詞を廢し川次御禮を止め衣服の制度を略し大小名の供連を省きたる等にて 江戸に置ける事は寛永年間嶋津氏が幕府に二心なきを表せしに初まりて諸大名の義務たりしに幕府の末路諸侯觀望二心ある

た改め舊來の規式を止め又諸侯參觀の期を緩ふし其妻子なして國に就かしむる等其趣旨良善ならざるに非すさいへこも規模狹 此時從前の諸弊を革め一大變更を企んさし奸吏を處罰し冗官を廢し或は禮法を簡易にせんさて衣服の制度

なり

八月十七日 元閣老安藤對 馬守久世 一大和守追罰を蒙 3

目前の小事に區々さして經國の遠猷をしらす是素より天下の人心を服するに足らすして一新の功を奏せざる又怪むに足らさる 仄にして大體に達せず粉々變更後に自から毁て拾收するに苦しむに過ず又其舉用するもの確々庸更に非されは新進白面の書生

御老中 申 水野 和泉守宅に於て松 平豐前 守列

座

中渡

渡 之 覺

安 藤 對 馬 守

名代 小 野 次郎 右衛門

村替 勤役中不正 被 100 村 之取計有之段追々達 候場所其儘被 召上替地之儀は追て可被下候且又隱居被 御聽急度も可被 仰付 候 處出格之以 仰付急度愼可罷在旨 思 召 先達て

被仰出之

對馬守妾腹之男子

安 藤 之 助

名代 小倉新 左衛 門

同文言家督無相 違 被 下鴈

入 世 大 和 守

勤 万石被 设中不 東之取計有之段追々達 召上隱居被 仰付急度愼可罷在旨被 御 聴急度も可被 仰 出 仰付 之 候處出 格之以 思 召 先達 て御 加增

四 111

大和守嫡子

几

四

世 鎌 吉

小倉新

同文言爲家督五万八千右被下雁之間詰被 仰付之

是月松平長門守長州世子 勅書を奉して東下幕府へ呈出す

八月二日松平長門守へ於京都學習院傳奏議奏衆面會關東下向之上周旋可有之旨にて被相波同人着

府之上 勅文

戊午已來官武降點幽閉等之輩追々再出に相成候處於地下之輩は今以其儘之分も有之候間早々赦 禮收葬命子孫祭祀候樣被遊度最現在之者ともは夫々如舊相復候樣との 諸國之士於關東死罪且致牢死候者國事に死候輩近~は伏見一擧等にて致死失候者其靈魂招集以 之儀被贈大納言度思召候且往年來長岡驛等にて橫死之者より初其後安嶋帶刀鵜飼吉右衛門以下 **死可有之樣** 思召候三條入道內府儀は被爲慰忠魂被贈右大臣候に付ては於水戶故中納言以出格 叡慮に被為在候不

事 右一桥

拘存亡預是等之事輩

姓名其向々取調不洩樣早々可申出其上前條之趣御處置被為在度

思召候

水戶前中納三 言為國家忠節盡力卓越之段深く 皇國可有丹誠段自幕府申渡候樣被遊度 叡威に付 思 被贈大 召候 納言候に付荷叉於當中納言も 右

---條 前 內 大 臣

戊辰始末に曰く 先是在京長州之激徒は專ら等攘之說を唱へて遂に永开雅樂を斥け又薩州に獨り劉王の名を事らにせらる 夜京都より飛書到來して朝護伏見の一事が削るべきに改まりし旨御沙汰ありたれげ更に此転を授く響に賜ふ所の則書か返し 見の一條を削りて薩藩を安んじ玉ふべし然らざれば薩長の恊和殆んを保ち難しさて切に改勅の事を請ひたり大原殿は私に 禮葬すべしさあつては前日の事は全く措置な失ひたるものなりさいかに在て臣等は進退維窮まれり願くは 亂し高張提燈を所々に點して如何にも常ならの体に見受られたり次て和泉殿之關東に下られたる時 其初より薩州の反對に立つの形跡あつて既に寺田屋騒動の時にも和泉殿は長州人窃に其企に預りて従川舟中の雑費も長州よ ふにより隣人の謀に與かる者を誅したる者なり是に由て暴徒は暴撃を思ひ止まり添けなくも叡賞を蒙りたるに今却て彼等を は長門守に具し江戸に來りけるが大原卿に謁して申しけるは薩人の論か聞くに伏見の事は 同しく面會を謝絶せられたり是は長門守殿が齎らし來られける斯書の中に伏見一擧云々の語ありたるに由れり是時桂小五郎 中山道より上京せられたり長州の所為には薩州には大に不快を抱き共に並ひ立べからざるの勢をなずに至れり扨長門守殿は 夫と打合て盡力致すべき旨<br />
「仰下されければ和泉殿は其心して下向ありけれても大膳大夫殿は其前目に江戸か蘂し道を奉て る時留守居宍戸九郎兵衛并久坂玄瑞出迎へ左あらぬ体にて危き御事あらは御加勢可申なさいひしかごも邸内には甲冑等か取 挽回すべからずさいふた主論さし長門守殿かして大原卿并和泉殿に次て勅か奉し東下せらる」に歪らしめたり然して長州は の元氣既に腐敗したれは公武合躰之爲めに周旋するも無益の奪王攘夷王政復古に非されば日本の士氣が作與し今日の積鬱か 土鎭撫の命を仰せ下されたるが何さま久坂玄瑞寺嶋忠三郎之徒藩論を制して類りに薩州に後れを取らざるべして鋭意し幕府 之を許し玉か時は雨虎相闘か之勢ひに至るべし許さすしては長州の心心失はんさて深く煩はせ玉か旨岩倉中將より密かに 浮濕鎮撫の仰せた業りたり長州争でか薩州の下に立つへきやさ申立て同様の御沙汰に及ばれん事を願ひ奉れり 1やさ快からす頓て長門守殿の江戸より上京ありたる (蓋し大膳大夫殿さ交代歸國の途上京したるへし) か奉して薩州既に 泉殿に洩されければ和泉殿は此事仔細あるべからず臣素より私意心存して微功な世に等ふの心なして申上ければ長州へも 助け大坂より押し出したる人数の中には長人も難り居たりこの報を聞て其由を糾さんこて郷次郎を三條の長州邸に遣した 動旨を改むる事とは爲し難しさて謝絶せられけるが夜半に至て第に思ひ當られる事あつて財書を改善し響期桂か召され 勅使の 旅館 (龍の日之傳奏屋敷)に参られたるに劉面し玉はず鳴津の邸 朝廷暴徒の鎮制な薩藩に命し玉 (高輪压敷) 朝廷にては、松平大膳大 を訪はれたれごも 助旨中に在る伏 朝廷にては

兩藩な調停し身を以て改勅の罪に當るに若すさ思ひ定めて偖こそ伏見 原殿は岩倉が注意は蓋し豫しめ今日の事めるた知りしなり常法に拘泥して天下の大事な誤まらんよりは寧ろ桂の請を許して て頻隙を成さしむるここかれこは申されたり然るに圖らずも伏見云々之一條より兩藩の 牾する事あらば必す相捕噬して大事たらん此比雨藩の議論或は相協はずして漸く猜疑を生するに似たり足下善く駕御調停し 奉るべしさ有けれは桂はこれを聞き是恰も上天の佐也さ拜謝せりさいへり抑も大原殿 則 殿も長門守殿に面會ありたりさなり へ下られける時岩倉中將は符に之に告けて申されけるは薩長は國家の柱石なりさ雖も恰も兩虎相對する如し一旦 一條の財文を削られし也さい が此權宜の措置をなされたるは京都 確執か開くの勢ひな露はしけれは大 へり是にて事漸く解けて

八月廿一 島 H 英國 津 軍 郎は 日嶋 艦之士 津 动 使大 郎於武 官等 は 原卿 横濱を 州橋樹郡生麥村英國士官を斬殺す 御 用湾に付筒叉附添ひ本日 出 て生 一変村を 遊步折 抦 江戶出發東 不

海道生養村鶴見神奈通

行

72

h

此

3

人の りて 切先 馬 捨になすさいひ傳ふしむ切らる」は恥辱さし Ŀ 即 74 日く今夕七つ時 日 所為にして供方の 人計拔連れ なから其供 死人を出すべ 神奈川詰七里役後藤進七郎 先を断 一人を切 生麥松原 しと糺間に及ひたれても要領 神奈川奉行は此異變を 所業に 行す供之家來共こは 落し三人へ手傷負せたり此騒動 1-於て薩州 非ず抔ご詐妄卑怯の より戍下刻出 行 列 先へ 無禮 聞き直 外國人五 F. 也 りて江 届書を出し其儘上京なした を得ずして空しく立歸 ちに役人を派出し島津家 で憤て矢庭に刀引振き斬捨になし 慮に島津家 1-戶表 人程通り て宿村往來 御 用 掛り 部 0 屋 行 不 止 吟味役 列 り島 市社 り其薩州 1-出 0 0) 儀 津三 跡や 遇 ~ 准 也 U とて側 郎 追 は通り 進狀を差越す 何 は行掛 ひ旅宿 72 0) り從來武家 心 供之者 過 ござ暫 b 1-

浪

して外國軍艦より追々四十人五十人程つゝ各銃線を携へ馳付來たれるも折能

く薩州は程

5

谷

前迄行過きたる跡にて事穩には有之候云々

英國 12 n 公 ば 争てか 使は白 晝其國民爾も身分あるもの **猶豫すべき直** に幕府 に向て を殺害せられ其殺害者も島津 解死人や 極刑に附すべ し被害者 0) 武士たりご分明 0) 遺族 を救 助 す 1= ~ L 知 英 \$2

回 國 は 政 さすが 府 に向て償金を出 供 方之所業に し謝 非すども偽 罪 す 1. しさ掛 h 兼 合た しや 足 n 輕 は 某 幕 0 府 所為 は薩 州家來 な 引し ども其儘逃亡行衛不知云云杯と 飞 呼 出 L 嚴 败 以 糺 L 12 3 1= 此

愚弄 月日を送りける中に 的の文書を出 L 取合は 掛合 は段々困難に立迫り遂に翌年二月英國 ざれば 幕府は大に窘しみ英國 公使へ應諾の 軍 船 舳艫相合て横濱に入港し手 返答を依違して空しく

切れの談判をなさんとするに及ふ事は同年二月の條に詳にす

嶋津三郎より屆書

决て無御座候此段形行之御届申上 嶋 人一人を打果し其余外國 人躰之者三四 津 郎 儀 人罷 昨 廿 出 ---外 日 國 東 人迯去浪 人へ 海道生麥村通行之節先供近~外人乘 何歟及混雜候体に付三郎 一候以上 人体之者 も行衛相知不申三郎 供 方之者 馬にて向 供方之者右所業に及ひ候所には は引纏居 より珍り候 候 處 右混人体之者 處橫 より 外 2 减

島津三郎使者

國分市十郎

薩州家より海防掛り御用番成八月廿三日

0)

屆書

嶋津三郎下向の節於生麥に供方足輕岡野新助異國 人を切付其儘 いつ方へ 哉立 去候に付 國

四七

其餘 間 公邊 我 誰 之行 沙汰 分兼 仰 より 方 勇壯之若者共數百人有之行 申 8 L 渡 候 右之趣可 々 無之事 列 T 承 候 供 携 再 御 铲 知 應 權 同 候 此 5 頭 無禮 苦情 様
さ
見 者 宜外 被差 仕 付 山 者 然被 其 先き 1-8 儀 口 相 彥五 候 出 都 國 可 は 申 度度 有之精 間 共 度 働 供 鸵 立 留候者素より 仰諭 薩州 候者 抔 郎 候 0 n 3 1-趣 被 K 内 申 其筋役 申者差出 にて 被下 張 々取 は 8 具 渡來 仰 罷在 打果 に旅 召 渡 右 度 列 調 捕 段 下さ 騷立 人共 次第相 候 無之先供之內より L 差 中 立 出 被 可 町 は 候古來より之國 ~ 申遺 障 末 申上冒二 8 可 差 n 出 細 行樣 候 可 候 申 心得 に付 7 仕 1-且 候 候 も承伏 候者 申 1-心 處 哉之形勢 义 て御 郎 右 新助 含族 酒 得 叉早 申 國 兩 1-付 之御 差出 風 中 尋 件 右 御 不 仕 人可 有之候得共先き行列 速巨 越 御 仕 之通 其場之次第 壓 差遣 來 候 威 萬 座 候 候 差出 此 迚 りに 暫く 細 光 候 取 侵處前 度 御 計 或 不 得 手 精答 冒御 候旨申立其 申 許 候事 智 相 は 御 分 上 相 汚 此 猶 樣精 文申 候以 軍 難 達し有 豫 取 上 にて假 10 船 取 申上 得 調 III 調之儀 差 E 候 被 候 E K 穏に 冷尋當 之最 向 趣に 候通 得共 場之樣子混雜 0) もの 1 内之儀 候 候 て夫共 右之趣 取 精 呼 樣 樣 致 何 扱應接 戻し 於 分今 申 方 h 々 候共 1-取 8 出 願 以 無之就 被 付 候 調 御 可 候 差出旨 致 差出 精 委敷樣 中 15 は 候 右 可 差出 候樣 10 得 和 衛 1 ゑ外 外 候事 共 度 付 T 相 筋 मि は 何 子 被 大 知 T 仕 於 は 無 分 御 相 は 不

壬八月二十九日

松平修理大夫內

筑右衛門

西

閨八月朔日松平肥後守京都御守護職被 仰付

松

公水 御 贈 殖 烈

京都守護 職 正四位 下被 仰付之旨

右

御

直

被

仰

含

閨八月八日御老中 中渡

松 平 肥 後 守

今度京都守護職在 京被 仰付候に付御役知五万石被下場 右 所之儀 は追 同 T मि 相 芝昌

今度京都守護職在京被 仰付候に付ては彼是入費も不少儀に付出格之 思召を以て金三万

兩 拜借被 仰付之旨

**閏八月五日水戶源烈樣御贈** 位 被 仰 出

上使水野和泉守 水 月 中 納 言 殿

被 源烈殿御事為國家忠節盡力卓越之段深 仰 進候依 て御使を以て被 仰出候

叡 一蔵に付被追贈從二位大納言候旨今般京都より

水 戶 中 納 言 殿

源烈殿 御事 為 國家忠節盡力卓越候段深

叡威 1-付 被 追贈 從二 一位大納言候に付 T は猶 又彼

繼其遺志 上被盡誠忠候様にご 皇國 之御 為 可 被 在 御意に候 丹精段京都 より被 171 進 候に付 叡 魔之趣厚被相 心得猶此

四 九

初

より

傳奏廣橋

殿坊

城

殿へ左之通り被

仰遣たり

悲し は 安 卿 之至奉存候事に 世大和守安藤對馬守不東之取扱有之候事故大樹公にも深恐入思召候私共一 又春嶽上京之儀 爲在哉と奉存候幕府之新 有之を以深恐入候次第に付此度以 乍恐自是御斷申 > 创 筆致啓達候秋冷未退候得共各方益御 私共 誠精を勵し 同 H 叡 夜心 同 慮樣 被 も被 御座候自今以 痛罷在候事に 偏 も無之に付此儀 に以 E 候儀 仰 出度御 仰出 も可有 政不 公武 候得共前書之通 後は 御座 容易次第にて百思千鷹盡評議候事に付此 至當之御 御一和天下一 御座候間此段其許まて厚御 は暫く 偏に以 候未た事業に施行之儀無之故 刺書 儀 勇健被成 は 御 被 何分に 公武御合體之儀誠精粉骨仕 り政體 致萬民致安堵候樣取 猶豫之儀 仰 出 御座 篤 候 も選奉可仕自然於時勢難 珍重奉 相 通 さ見据 願度候是迄深被爲惱 り今後之儀は只管奉 存候然者是迄於關 含有之候樣致度候以 相窺候上ならては上京仕 被安 計 何卒奉安 一候樣猶 段御差含有之樣致度候 同 泛襟無 被 推 東御 戴 行 に於ても不堪恐懼 **宸衷之儀** 候儀 **辰**衷 E 叡 不 候御儀も も被為 候 都 慮度と刑 勑 8 意心 も単意 御 合之事 ても 座 一候は 力を 在 可 वि 候 奉 扨 被 共 部

閨八月七日

倉周防守

板

平豐前守

水

脇

坂

中

務

大

輔

松

八

月

十二

H

朝廷

順

りに

勅書

を列

燕

直

達被為

在

開國起原に詳なり

切周到

橋 位 则

德

11

刑

部

松

平

赤

獄

坊 廣 城 前 大 糾 殿

閨 八 月八 日 松 平 In 波守 打 K 浴 城 被 仰 出

於 御 白書 院 御 老 中 左之通 申 渡 即 H 於 御 座 之間 御 目 見 上意

松 平 M 波 守

有之

以 來 按するに 折 次 登 意熱心之狀紙上に溢出阿州侯は當五月六日 城 い 12 被 心 附 れり蓋し是等によりてい 候儀 は [1] 被 申 聞 旨 此命ありしならん 被 仰 出 之 か建白書は明本典他細大御子

閨 本 H 松 平 士 佐之守 より閣 老 ~ 左之通 屆書差出

私 儀 爲參朝六月廿八日 國 許發 足 七月十二日 致 大 坂 着 候 處熱氣有之不 相 勝 追 K 麻 疹之症 1= 相 成 旅

行 難 相 成 療養相 加 滯 嫌 坂 罷 所 司 在段 代 先 可 逢て 奉 及 伺 御 今 H 達 置 京都 候 處致快 1 立 歸 罷在 氣當月廿三 候處坊 B 城 大 發 納 坂 同 言 より -11-[]4 家 H 伏 死 見着 人 III 兼 ·差出 T 伺

旨 依之京都妙心 申 來家 來 山 寺 內 內大 總差出 通 院 1-候 暫滯 留罷在 候 此段不 取 敢 御 屆 仕 候 以 E

愿

叡

慮之御

趣

御

書

取

智

以

T

別桥

之通

被

仰

渡

候

に付

御

品

申

上

月廿五日

濟

之通

公方樣

御

機

松 不 士 佐 守

別紙

蠻 陷と深被惱 州取鎮之後先靜謐 夷渡來以 後 宸襟候於松平土佐守は自關東兼て大坂御警衛 候得共萬一 皇國之人心不和を生候處旣去夏以來 京師 騒擾之事有之候ては追 々國 帝 都にも彼是不穩之儀暴說も有之薩 3 亂之程難計彼夷族之胸算之中に 被申付有之議幸此度通行之由 可

開食候間 藤堂家筑前肥後因州等之各藩 非常 臨 時之別帋を以暫滯留 ~ も近衛關白 有之御警衛御依 殿下より左之趣直達せられたりと云 賴 被安 叡 慮度御 內沙汰之事

被遊 儀折角之被 御 蠻 ては薩州 大樹家今七月朔 夷渡來 爲 度御 め は 沙 長州專 勿論 以 次に付 後 仰 1= 出 公武 皇國之人心不和を生し當時不容易形勢に至り深 H 於關 此段及內 周 旋 猶々御榮久候樣去る五月關東 東も御 叡旨御詩 叡 達候事 成之御 請之筋 被 事 申 1-難 上 候得共於藤堂も 立 候間 御滿 右 足之御事に ~ 刺使被差下被 同 叡 樣為 念懶 候然る上は早速事 國 以 家抽 速に 被惱 丹誠 被 行候 仰 周 出 宸襟候に付 旋之儀 實不被 樣 候御旨趣有之處於 被 游 御 度 行 內 候では 々御 思食 依賴 無證 候就

### 閨 八 月

戊辰始末に 武士にて充満せり又幕府は何事も朝命之儘に選奉して一も幕議を支持せさりしかば天下をして幕府の實力を窺ひ知らしむ 天機かさへ何ひ奉る者なかりしに三郎殿上京之後は互に我後れじて競ふが如く余多之人數な京都に差登されたれは洛中は より殺するにも非す幕府より出するにも非す所謂處土橫議之時勢さなり浪士は窃に公卿之内に出入して益々攘夷の議を主 るものさなりたるにも係らす一 E く嶋津三郎殿は閏八月八日に京着ありたるが是時京都之形勢は大に前日に異りて前には何れの 橋殿越前殿共に力を戮せて改革を行ひ朝旨に答へ奉らんを勉められけれ共其號令は

張し一層紛擾攪亂の世されれり

さ同腹 引起すべしさて中山正親町三條之兩議奏并野宮宰相中將定功卿之許へ左之書面を贈られたり た致したる旨札に書しさらしありして云是京都にて暗殺流行の開基にして爾來鞏穀の下修羅之街でなり 夜本間精一郎を暗殺高貴 も梟首する如き奇怪あるに至る。形勢如何にも穩かならされば三郎殿は斯ては關東の疑を招き終には測 田さ同腹 好曲 主家た不義に陥らしむるを以て天誅を加ふさの附箋を鎗に付け梟首同廿九日比目则文吉をど殺 た行した以て加誅戮さの旨た揚け首を青竹に貫き四條河原にさらし八月廿七日右長野主膳か殺 近時京都にては浮浪之暴徒類りに暗殺な行ひ七月廿日夜九條家之臣嶋田左兵衛權大尉な殺 へ出入薩長土三藩を讒訴さの罪狀を書して梟首し同廿三日には九條家諸大夫字廟支藩頭を殺し嶋 極點足利の らさるの 彦根之臣 し間 八月十 騒動ない 是則 田 偶像 の手傳 计階 二日 か

致し大 夫 候間 被 前 御 h は六ケ敷様 東 は皆 前略 遊度 :登用 膝 兼 0) 其節は 下 激 内命 山 )作恐當 政 致 申 勅 縮 之舊弊外 叡慮 L 被 使差 哉 被 不 政 召 切 8 1-仰 事 甚懸 寄候 御採 移時上京盡力可致旨懇に被 1-付 御 下され 時之朝議粗奉承知 候間 變革 座 候 念に 夷之處置等變革 得 用 候 由 之儀 此際之所上京周旋に不被為及候若 は關 不 得共遂に御 私 天下之人心を 末 被 1-為在關 存 被 8 東之處置 下 候依之御 仰 问 下 東之處置 受け相 候得 被 も無之天下人心不和合之機相に 候 御 不 處 內 疑 被 仰 は諸國之大名等公武之御為 御 0 命 成 付 為 受相 筋 恐悅之 被 靜に御觀察被 失様さの 仰下御詩書差上候樣被 1 橋 成 仰下 相當り於彼地 进 候 御 前 一候諸藩 に付 事に 致 御 登 評議 暫 末 崩 大 遊度御事 此 < 存 1 ~ 末關 彼 は此 3 候此 T 政 兩 緑道 却 御 題 東 節 て氣受不宜御 と末 最之事 人 E め周旋之儀 に於て 有之候 政小 候得は速 は 仰 刺 存 朝 仆 使 さは 本 候方今之所にて諧 議 度 關 行之次第 樣 確 御 1-奉存 朝廷 相願 東 呼 被 御 马车 さして さ奉存 被差下 内 绰 和之所に ひ候者 仰 候 命 崇之道忘却 部 下 得共今般 III 1-不 候 候岩 被 御 被 ごも 處 為 は愛 橋越 凯 济 動 初 任 匹 開 を 8

其節に至り参向 但 十 州 被 州 は 命 始 候 樣被 より 一ケ 將 條之內大赦之儀 仰 軍家御上洛之儀致主張周 付度と奉 は 未 た奉行 御 旋之事御 座なく候に付相濟迄之間是迄之通 座 候に付右之儀猶以て 盡力 h 被 被 仰付 仰付 且.

此 0 3 る 後の處置に至りては御請に及ひ難し何分にも大平三百年人心驕惰の今日に在 濱長崎等在留之夷人のみならば關 すい 東に於て こさは の下問を得て尚又前文の旨趣を反復し攘夷の儀は方今之一大重事にて公武御隔意之根源なり 然る B 70 外 謀 3 急務とすべ 0) 近衛殿御父子より を爲さんことを日本の大計なりとい 趣意 難事 胩 は浮浪の徒 既に は なれ 70 も同 申 條 朝廷之御 は唯 しこれを行 約 立 なれ てられ 取 替 備を堅固にし外夷の軽侮を受けざる之御處置にこれなくて は斷然これを斥くべし斯くて國是を立て時弊を矯制 威 相 光に 72 成 叡覽に備 12 ふには公武 り右之如 も拘 るに故なきに攘 東 h 存 へ奉る之外誰人にも示さされは存分に意見を陳述あるべ く三郎 申 候 ~ の間 仰付らるう迄もなく薩 ~ ふに在て大に天下の騒亂を忌避せられ く浪士ごも此事を を一和せしめざるべ 殿之意見は攘夷を次にして 夷を 仰出 され 承 ては關 州 3 かっ 時 らず は 手にて逐斥仕 又 東にて御 内 々蜂起 而して公 政を し以 整 1= 請 ては攘 並 は て外 及 1-たるも るべ 心 は 武 叶 U 0) 敵 備 は 夷 V 申 及 に應ず 0) 和 和 せざる を行は n す 3: 70 充實 ごも ~ ~. しと かっ 其 横 5 關 < す

#### 閨八月十四 H 諸侯參勤交 代之制 度御 變革

昨 日御三家方不 時御登 城被 仰 出 一候處御 不 快御斷に付本日御家老呼出 於芙蓉之間 御 老中 列

右

1

付

同

月

世二

日

板

倉周

防

守

よ

h

萬

石

以

上之面

々

~

達

## 座板倉周防守相渡候書付

方今字 付 深 申 被 で 迄 T 興 1 は は 8 御 難 候 參 内之形 無之文を 痛 7 相 勤 は 心 T. 被 筯 年 游 御 1-勢 興 割 候 國 候 彩 1-L 力 院 Æ 武 付 致 府 御 不 大禮等 上下 to 之目 相 L 振 震 候 舉 數 候 S 富 御 1 て心力を蓋 打 付 村追 外 續 强 緩 之術 國 め 新之機 之交通 之儀 K 御 計厚 追 L 施 會を失 設 御 8 1 T 御差 國 相 可 口 威 心 被 被 冤に 掛 御 ひ天下之人心 成 鋊 仰 更 候 張 相 得 々 出 共 見 成 候 被 候に付 込之 依 遊度 此 T 儀 居 趣 は は 合無 ては も有 常 追 思 召 K T 全國 之候 終 1E 被 1 候 1 域 之 尤 胩 仰 は 1E 勢 御 邑い 111 環 1 游 政事 细 如 1-是及 12 伏 T 御 源 L 可 致之上 領 有 议 切 1 1 训 1 THE 民 候 候 軍 候 推 を不 次第 书 وياد 右 は 1=

に可能在旨被 仰出候

籌策等 今 在 城 府 度被 致 1 人 數 御 相 别 侗 政 仰 紙 或 務 出 之 割 筋 は 合 趣 之 可 之通 申 理 8 非得 有之 莲 被 叉 は諸大名互 失 候 仰 彩 1-出 始 付 候 存 黎 勤 得 村 共 1 候 御 談 暇之割 御 儀 暇 合 8 候樣 有之 中 12 别 りと 紙 候 印 被 之通 は も前 致 7 候 + 可 條 最 分 被 之事 も右 被 成 下旨 申 件 件 立 或 次 H. 被 は 或 御 郡 仰 不 得 直 出 政 治 上海 1-候 御 1 就 所用 雪 ΉĴ T 否 は 8 有之出 海 可 11: 冼 有 府 備 中 禦等之 府 候 時 之儀 11 次 彩

は不苦候事

嫡子之分は參府在國在邑共勝手次第之事

定府 之面 K 在 所 1 相 越 候 儀 願 次第 御 暇 वि 被 下 最 も諸御 役當 之儀 は 别 紙 在 府 之割 合 妈 以 T TIJ 似这 仰

付候事

此表に差置候妻子之儀は國邑へ引取候共勝手次第可被致候子弟輩形勢見知之為 め在 府為致候儀是

叉可 為勝手 次第之事

備之外惣て無用之調度相省家來共之儀は供先使者勤共旅裝之儘罷在不苦候事 此表屋敷之儀留守中家來共多人數不及差置參府中旅宿陣屋等之心得にて可成丈手輕に可被致且 軍

國許在所より懸隔候場所御警衛之儀に付ては追て被 仰出 品も可有之候事

年始八朔御太刀馬代參勤家督其外御禮事に付て之献上物は是迄之通たるべく候乍去手數相 掛 b 候

品 は 品品 替 相 願 不 苦 候事

右之外献上 物 は都 て御免被成候最も格別之御由緒有之献上仕來る分は相伺候樣可被致候專

**閏八月廿二日大目付松平對馬守より達** 

此度諸大名參朝之割御猶豫被 て延引叉は旅 中 0) 面 々は其儘在 仰出 或 歸 候に付ては是迄之割合を以て當年參府可致筈之輩病氣等に 國 致 L 不 苦候

右之趣萬石以 上之面 々 1 可 被達 候

諸大名參勤 割合

一年充在府 百日ヲ限リ在府三年目毎ニ大約 溜

百日ヲ限リ在府三年日毎ニ大約

鴈之間詰

詰

同

格

大廣間席之面々

大約一ヶ月限リ在府但松平美濃守宗對馬守松平肥前守

御奏者番 菊之間樣頰詩 御譜代大名 外樣大名 交替寄合

但榊原越中守い是迄ノ通り

溜詰

戍 年

當

來

女

年

井伊掃部頭

來々子年

松平下總守

松平越中守 松平隱岐守

右之割合を以て在府之儀は三年目毎に一ヶ年定と可被相心得候 松平讚岐守

酒井雅樂頭

参府御暇之順月は是迄の**通**たるべく候

同格

戍

年

內藤紀伊守

同文言

子

年

松平伯耆守

亥

本多美濃守

大廣間

本多美濃守松平伯蓍守儀は近々御暇被

仰出にて可有之候

當 戍 年

春中參府

加賀中納言

松平兵部大輔

佐竹右京大夫

嶋津淡路守

細川越中守

松平相模守

秋

松平大膳大夫

夏

| 同      | 春      | 當戍年 | 帝鑑之間 | 近々其暇被     | 當年之儀は松                | 冬      | 秋      | 夏      | 春     | 來々子年 | 冬     | 秋     | 夏      | 春     | 來亥年 | 冬     |
|--------|--------|-----|------|-----------|-----------------------|--------|--------|--------|-------|------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|
| 鳥井丹波守  | 酒井左衛門尉 |     |      | 仰出にて可有之候事 | 松平阿波守松平出羽守港           | 上杉彈正大弼 | 伊達遠江守  | 松平右近將監 | 松平陸奥守 |      | 松平內藏頭 | 藤堂和泉守 | 松平修理大夫 | 松平美濃守 |     | 松平阿波守 |
| 小笠原幸松丸 | 岡部筑前守  |     |      |           | 平出羽守溝口主膳正其儘十二月迄在府たるべく | 有馬中務大輔 | 丹羽左京大夫 | 松平肥前守  | 松平三河守 |      | 南部美濃守 | 松平越前守 | 立花飛驒守  | 松平安藝守 |     | 松平出羽守 |
|        |        |     |      |           | 月迄在府たるべく候其外當時         | 南部遠江守  | 松平留之亚  | 松平飛驒守  | 宗     |      |       | 松平土佐守 | 龜井隱岐守  | 津輕越中守 |     | 溝口主膳正 |
|        |        |     |      |           | 候其外當時在府之面々            |        |        |        |       |      |       |       |        |       |     |       |

來亥年 來 次分子年 春 同 秋 同 夏 同 春 同 冬 同 秋 同 夏

眞田信濃守 堀田鴻之而 土岐山城守 石川 松平遠江守 酒井修理大 主殿頭

松平山城守 松平和泉守 本多豐後守

阿部主計頭

內藤勝之亟

小笠原佐渡守

本多主膳正 加藤越中守

松平佐渡守

大久保加賀守

并伊兵部少輔

三宅備前守

小笠原大腾大夫

松平

巖岩

本多能登守

堀

攝津守

松平甲斐守

秋田安房守

榊原式部大輔

水野出羽守

松平攝津守

本多伊豫守

稻垣信濃守 松平與十郎 水野日向守

夫

酒井大學頭 西尾鎰之助

#### 柳之間 同 同 同

脇坂淡路守

諏訪因幡守

松平主殿頭

當戍年 片桐鑒一郎 森 松平 伊東左京大夫 土方缉千代 中川修理大夫 織田兵部少輔 松平大隅守 松平丹波守 松平駿河守 戶田釆女正 植村駿河守 奥平大膳大夫 松平左衛門尉 美作守 稠松 毛利安房守 九鬼長門守 前田丹後守 鍋島加賀守 京極飛驒守 秋月長門守 內藤右近將監 保科彈正忠 內藤金一郎 相馬大膳亮 戶澤上總介 小笠原左衛門尉 柳土佐守

岩城左京大夫 加藤大藏少輔 池田 小出 分部若狹守 京極壹岐守 昇丸

同

同

### 冬同秋同夏同春 夕同冬同秋同夏子

織田

筑前守

稻葉伊豫守 毛利右京亮 無田篤之。 木下石見守

森

伊豆守

北條

相模守

大村丹後守

堀

左京亮

田村盤

二郎

伊達若狹守

鍋島備

前

守

毛利讃岐守

津輕式部小輔

相良越前守織田攝津守

堀 大和守

堀

長門守

六鄉長五

郎

新庄駿河守

松前

伊豆守

松平伊豫守

織田山城守 木下飛驒守

關備前守

太田原飛騨守 上杉駿河守 上杉駿河守

池田

信濃守

四三

鍋島甲斐守 九鬼大隅守 立花出雲守

三年目毎に大約百日を限り可申事

同

在府之面々は近々御暇被 仰出にて可有之事

當年之儀は伊東左京大夫毛利安房守岩城左京大夫松浦豐後守一柳土佐守其儘十二月迄其外當時

鴈之間

當戍年

同 秋元但馬守 三浦備後守

稻葉長門守

同

秋

米倉下野守 牧野遠江守

永井肥前守

同

戶田越前守

內藤志摩守

酒井鉎二郎

來亥年

百

青山因幡守

內藤駿河守

黑田伊豫守 松平兵部少輔

米津伊勢守 松平恭三郎

板倉主計頭

森川出羽守

松平能登守

阿

部因幡守

同

波邊丹後守

| 秋     | 同     | 夏      |
|-------|-------|--------|
| 阿部播摩守 | 水野肥前守 | 青山大藏少輔 |
| 松平織部正 | 山口長二郎 | 久世 謙吉  |
| 板倉攝津守 |       | 增山河內守  |

| 來 |
|---|
| K |
| 子 |
| 年 |
|   |

同

同

有

馬兵庫

頭

久

間

部下總守

春 土屋釆女正 朽木近江守 石川若狹守

酒井下野守

土井大隅守

井上伊豫守

本多伯耆守

永井飛驒守

牧野讃岐守

板倉內膳正

大久保佐渡守

秋

太田

日總次郎

安藤鏻之助

同

戸田

七之助

夏

同

井上筑後守

土井大炊頭

安部攝津守

土井能登守 大岡兵庫頭

三年目毎に大約百日を限り

當年之儀は戸田越前守板倉主計頭内藤志摩守酒井鉎 二郎其儘十二月迄末同文言

開國起原に 規模狹仄ニシテ大体ニ達セズ紛々變更後ニ自カラ毀テ拾收スルニ苦シムニ過ズ又其擧用スルモノ碌々ノ川東ニ非サレハ新進 度チ改メ舊來ノ規式チ止メ又諸侯參觀ノ期チ緩フシ其妻子チシテ國二就カシムル等ソノ趣旨良善ナラザルニ非ズトイへト 日く 此時從前之諸弊ヲ革一大變更ヲ企ントシ奸吏ヲ處罰シ冗官ヲ廢シ或ハ禮法ヲ簡易ニセ ントテ衣服ノ間

白面之書生目前之小事ニ區々トシテ經國ノ遠獻チシラズ是素ヨリ天下之人心チ服スルニ足ラズシテー 新 ノ功ナ奏セザ

類モ不少既二四條藩ノ如キハ甚シキ衝突ヲ生シタリ是國論ハ常ニ待構ヘタル事迚一刻モ早り其家族ヲ入國セシメントシ常府 子争テ出發續テ我モ我モト二百九十餘大小侯伯ノ家族一時江戶引拂トナリ其混雜響フルニモノナシ實ニ拾收スベカラザル勢 ニテ道中至ル處人馬不足シニ百三百輻輳ノ長持荷物繼立ニ差支へ十日餘モ路傍ニ放擲シアル ノ麥ナリシモ因習ノ久シキ自然二古郷ノ如り思ヒ上下學テ江戶ヲ離ル、ヲ厭悪シ中ニハ自國ト江戸常府ノ間ニ葛藤ヲ生セシ 滅シタル如り寂寥ヲ極メ親藩譜代ト雖モ其實特ミカタキモノ抔ト心アル人々ハ寄二慨歎愁慮二堪へザリキ ハ可成江戸二引留ント謀ル左レトモ既ニ解放發令アル以上ハ國論ノ勢力ニ敵シ難ク殊ニ國持大藩ノ如キハ我劣ラシト先 大小ノ諸侯隔年参勤在府一年ニシテ其妻子ハ江戶ノ邸ニ常住セシメタル 八三代將軍家以來之大法二 ノ始末随テ江戸

同日元京都 於板倉周防守宅御 所司 代酒井若狹守御咎被 老中列座周 防守 ・申渡す 仰 付

酒 若 狹 守

井

名 代

思召之あり候に付先達の御加増壹万石被 す若州 岩狹守は安政五午年六月京都所司代に再任本年六月冤職後任牧野備 即日養子修理大夫へ爲家督拾万三千五百五十八石被下帝鑑の間 不動追々諸浪人京都へ入込堂上方を煽動當四月薩長等入京都下不隱により左の 侯は安政戊午大獄の際憚る處なく公卿を彈劾浪士激徒を逮捕し常に强硬 召上隱居被 仰付之 席 被 前守當八月廿 仰 朴 書 を執 四 面 B ig T 傳議 斷然 拜

僧疾せられ彼の嶋津三郎よりも一橋春嶽兩公へ要求の事ありたり幕府實力の薄弱に傾きた

へ贈り嚴然其職掌を盡さんとす故を以て公卿有志激徒

の為

めに

は井伊

安藤

3

同

兩役所衆

四月 + 日 所司 代酒井若狹守より兩役衆 への 書 面

動 入可奉存 今に 堪苦心內々申上 頃 公武之御爲盡徼衷之儀御座候右は決て表立申上候儀には無之候得共御爲筋を存上御 0) 去る午年八月八日之覆轍を踏み候様之儀有之候ては以之外の は諸藩士へ御直 る處决て有之間 得共奉對 干戈惱 もの 日迄道路 ても御異 も支配 共を指揮 候事に御 宸襟 天朝動干戈候樣之儀は普天之下率土之濱如何樣卑賤之者といへごも人心之固 0) 或 御座 論之筋相生候では實以 風 敷儀 いたし誅伐可仕 候既に此度格 談之儀 外之儀 説承り候處西 候者於有之者私所 候事 座候必卒示の御處置無之樣仕度奉存候此度浮浪之輩暴戾之說を唱へ候 に御座候 は兼て御規則有之候事御承知の儀とは存候得共万一御行違之廉出 に付巨細之儀は難相譯 間 別之御 國 筋諸 一候間 必 々御 司 緣組 代役 浪人共多人數兵庫大坂邊へ集り彼是不容易異論を唱 公武 騷動 御安心被遊必々御輕易之御取計無之樣仕度奉 相勤 も被爲在 の御 被 遊間 候限 候得共全虛 為不御宜候儀は勿論東西諸臣に有之候では りは若州一 敷奉存候乍併反逆野心の徒有之万一 公武之御 說 のみに有之間敷哉就ては官 國之力を盡し候は 中御 御 次第に可至と深く御案思 和之上 御一 勿論 和 被 諸家 為在 兩役限り内 存候是全 於王城 家 來 由 申 御警衛 く存す 候 0) 自然 に候 深恐 處只 方に 候 上 不 趣 地

四月十日

K

申上

候儀に

廣 橋 位 殿

義

忠

# 坊城大納言殿

之儀 申迄 别 紙 之通 出 8 來 無之候得共 酒井 候 ては 若狹 不 宜 猶 守 候 又寫 より 間 兩役迄 御 念申 心 得 入 可 候 申 越 有之樣無 右 に付 候 間 爲 ては自然御 吃度可 心 得入 、見參 申 行向 入旨關 一候最 先 白 1-も武 て武 殿 被 卿 命 邊 直 候 談有 ~ 事 御 之間 出 逢 夫 敷 より 儀 は 御 御 規定 親 御 咄 0) 合 事

同日 山陵御締向御善請被 仰出

御老中申渡す

田越前守

戶

內 願之趣 達 御 聽 候處 御 機 嫌 1-被 思 召 候 今度 山陵御 締向 御普請等之 御 用 被 仰 付之

一戸田越前守家來呼出し板倉周防守より達し

今度山 或 々 家來 陵 御 等差遣 締 向 御 普請 し為 仕 等 立候樣 0 御 用 可 被 被致 仰 候最 付 候 も其土 に付 T は 地 御普請 奉 行 等之仕 可 被 談 候 方其方見込み 且 又右 御普請 1-御任 御 入 用 被 金之儀 成 候 間

被申聞候

は追

々御

下ケ

相

成

候間

御

入用高等取

調

可

間瀬和二郎

受け さ違 今度 取 ひ御普請等 扱 山 陵 ひ 候者 御 取 無之候 仕 締 方其方見込に 向 御普 T は 請等之御 御 用辨 御 も宜 用 任 相 被 かっ 成 國 仰 3 間 付 々 敷儀 候處是迄 家來等差遣 に付 御普 右 和三郎 爲仕 請 其 外 立 ~ 取扱 候事 御 手 U 1= 傳 之御 申 B 付 候 間 用 方万端飍 重 被 役之内 柳 略之儀 付 重 候 立 振 引 合

大切

1

爲取

計

被申候様にさ存候事

三六

大坂御城代松平伊豆守へ御老中より達し

御普請等仕方之儀は都で越前守 山陵御取締筋之儀に付先達て大坂町奉行堺奉行取扱之分夫々取調 不拘今度改て國々山陵御締向 御普請御修復 ~ 御任 相成御入用金之儀は の御用戸田越前守 公儀 被 伺ひ候趣も有之候得ごも右に より御下け 仰付同 人家來等國 相成候答 に候 水 間被 差越

得其意右之趣大坂町奉行堺奉行

~

可被申渡候

**閏八月十四日以次飛脚遣之** 

山陵御取締之儀に付ては是迄既に御取調御世話も有之候とも今度改て國 御修復之御用戶田越前守へ可被 仰付思召に候間此段傳奏衆へ 可達置候以上 k ili 陵御 縮向 御

国八月十 四 H

連

名

酒 井 雅 樂 頭 殿

山陸御取締向之儀に付先年酒井若狹守勤役中夫々取締申越し 御 御用戶田 奈良奉行 入用 金 越前 0 取扱ひの分は未た何中に候得共右に不拘今度改て國 儀 守 は ~ 被 公儀 仰付同 より御下け相成候等に候間被得其意右之趣其地町奉行且奈良奉行組 人家來等國國 差越し御普請等仕 其地 々 方之儀 山陵 町奉行取扱ひの分は 御 は 取締 都て越 [ii] 前 御誓 守 請 差圖 御 御 修 任 復之 相 0) 相 8 版 濟

可被 閨八月十四 申渡候以上

日

連

名

0

酒

井 雅 樂 頭殿

四三七

雅樂頭殿は當五月十八日暫く在京京都御取締之儀當分心得可申旨被 仰付あるなり

右山陵御手入之儀は戸田越前守より此節抦之儀万一國持衆より 不成樣盡力可致旨巨細建言に依 譜代の家筋にて勤度一手に被 仰付候はゝ重役とも國々へ差遣風寒暑濕にも苦心奔走御手重に てなり建白の 趣は開國起原にあり 天朝へ直 願之程も難計何卒御

**閨八月廿二日衣服制度初變革被** 仰出

御老中板倉周防守より

今度衣服の制御變革左之通り被 仰出候間明廿三日より書面之趣可相心得候

正月元日二日裝束

慰斗目袴は以來總て被廢候事

正月三日無官の面々御禮服紗小袖半袴

正月四日より平服

正月六日七日服紗小袖牛袴

正月十一日御 具足御祝ひ服 紗小 袖半袴

二月朔日裝束 但御禮席二不拘面々八服紗小袖牛袴

三月三日朔紗小袖半袴

四月十七日 御麥詣之節裝束 但殿中ハ服紗給牛袴

五月五日染熊子年袴

一七月七日同斷

一八月朔日同斷

一九月九日花色に無之服紗小袖半袴

一御神忌且格別重御法事等の節は是迄の通装束

一勅使 御對顏 御返答の節は是迄の通裝束一御定式 御參詣之節は諸向共服紗小袖半袴

但御席へ不拘向々は服紗小袖半袴

一勅使御馳走御能の節は都て服紗小袖牛袴

一御禮衆万石以上以下共都で服紗小袖同給又は染帷子半袴

一月並は前御禮衆の外平服

平服は以來羽織小袴襠高き袴着用可致候

右之通万石以上以下とも不洩様可被相觸候

閨八月廿二日

正月廿八日

五月

朔

日

七月廿八日

九月 朔日

請候其外是迄之通に候

玄猪

右日限以來月次御禮不被爲

御謠初

嘉

定

四三九

右御規式以來被差止候

閣 八 月

関八月廿三日板倉周防守相渡候由にて大目付松平對馬守より

足袋の儀以來平服の節は紺足袋にても不苦候

以來夏足袋相願候に不及勝手次第相用不苦候最も御前邊且御用 召等の節は是迄の通り相心得

御前等へ足袋用候節は其時々可被申聞候

但御目見以下の者も右に准し夏足袋相用不苦候事

右之趣向々へ可被相達候

間八月

右一通

一万石以下乗切登城御免被成候得共老人等駕にて登

城致し候儀は可為勝手次第候供連

之儀は格別省略致し召連れ候様可被致候

**閣八月** 

右一通

一今度献上物 右品献上仕來候面々并林肥後守より献上之兎只今迄之通献上候樣可被致候 御免被 仰出候得共初鶴初菱喰初鮭之儀は是迄 禁裏へ御進献に相成候儀に付

右之趣万石以上の面々へ可被相觸候

**国八月** 

可相 万石以下の 心 得旨相 面 達置 々勝手次第乘 一候處向 後は都 切登 T 乘 城 切 登 御免被成 城 御免被成 候得共年始八朔五節句弁御用召之節は是迄之 候

右之趣向々へ可被達候

八月廿三日卸老五 月

一関八月廿三日御老中申渡し

御奏者番

殘

御改革に付御奏者番被廢御役 御免之旨

右御 2 0 股引老若衆 の着 改革に付 用 大 目付 は 廿三日 橋公春嶽 御 目 付 御 よ り那 使 侯廿 香 は端反笠相 切 Ŧi. 登 日 より 城 乘切 中 止 小 姓三人 め 登 出 火 城 0 程 供 節 里产 廻 用 服 b 野 2 馬 候白 F 服 1-士 72 T 分 くき裏 供 0 雨 8 天 0) 之節 股 金 引 陣 割 は 笠 老若 羽 用 織 衆 ひた E 3 3 8 体 由 塗笠 は 紨

汰す

九月九日御上洛被 仰出

來二月 九月十一 日 1-御 上洛 春 嶽 殿 मि 御 被 老 遊旨 中 松 被 平 和 仰 泉守 出 候段於芙蓉之問 板倉周防守 御 上洛 御 老 御 中 供 松 被 平 豐 仰 前 付 守 其 外 從 御 松 人 17 ~ 御 申 供 渡 御 留 守居

等多人數被 仰付

橋刑 部 卵様には 御 上洛以前 御先へ御上京被成候様九月十二日 被 仰 H 同月十八口比御 發

途と云

九月十一日大目付より

來二月 所に有之候はゝ手輕に取繕可申付 最も右本陣等さても 思召にて城々御 儀に候得共此 御 度之儀は諸事格 上洛御 旅館には 往返東 御座所等新規補理候に不及其外御道筋道橋等も取繕に不及候筈難捨置場 不被 海道御 別御 仰 手輕 候 候駿府御城 旋 行の事 1-被遊 0) 領 1 候就 外は都て宿々本陣弁寺院等御旅館に可被 主には勿論下々までも無益 ては御道筋諸大名城 K 御 0) 休泊 失費無之樣 8 可 被 仰付 仰

右之通可被 相 觸 候

九月十五 日 吹上御 庭御 拜 見被遊

本月月次御禮として御 登 城被遊候處御三家方初め諸大名吹上御庭拜見被 仰出 於同 所 御酒御

料理幷御湯漬御 重組等御頂戴廣芝御見物所にて乗馬母衣引御覽御三家方へ箱館織反物三反つ

其外諸大名へ二反つゝ被下置

水戸樣尾張前大納言樣刑部卿樣春嶽殿閣老方にも同樣御拜見あり

九月近々御 國許 之御暇可 被 仰 出旨最 も御趣意有之御三家樣方御參府御滯在三年目毎に一年つ

御参府被遊候樣水戶樣にも御同樣と被 仰出

九月晦日紀州西名草郡北嶋村秀右 秀八父母に孝行に付親子一生年々米拾五俵つゝ被下兄弟四人のものも父母に孝行兄弟 衛門忰秀八の 孝行を 被賞年 々米 拾五俵を 賜

も能仕

付

御領反御 笠 御 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 海 か ボ 十月 御 候に付東銀五枚被下置委細孝子傳に

召 0 端反笠思召を以御 拜 領御 平 日 御 用 被遊候樣被 仰出

載す

十月廿 五 日 御痲 疹御治定 被爲在タリ

十一 勢頗 七月以來痲 月十六日 る劇 烈人命損傷不少未曾有 疹大 御 痲 流 疹御 行 毎戸擧族老弱男女枕を並 順 快に 付御 0 酒湯 事 ごもなり 御 祝 儀 被 て病 為整 床 十八 1: 在 日 御 T 人死 一番湯 か 世 3 H 御 > 者なきの 悉湯

有様に

て病

君上亦 御威染と雖も幸 ひに御軽 症 經過 御 順當 不 日御快全被 爲在たり

+ 月廿五 日故の大老初閣老諸有司御咎被 仰 出

伊 掃 部 頭

井

內拾 御 宸 賄賂私謁之儀も不少 其方父掃 聽 襟候樣 万石 重 K 不東に 被 部 0 取 頭 計致 儀重 召 被 E き御 思 役 召候急度も 公武御合躰方にも差響天下人心不居合之基を開 相 勤 上之御明徳を汚し不慮之死を遂候に至候ても奉欺上聽 可 幼君御補佐に付ては 被 仰付候處死後之儀にも有之出格之御宥免を以其方高之 万事 御 委任 被 游 且賞罸鵬陟 候 處 奉 對 京 促敗追 共 師 我意 被 に任 々 连 せ

內 藤 紀 伊

守

其 1-方儀 8 不心 加 判之列 附罷過候段不束之至に付急度も可被 久々相勤古役之儀に候得は万事 心附可 仰付處格別之以 中處勤役 中同 思召先達で村替被 列共之內不正之取 計致し 仰付候壹 候

四四四

3

万石舊地民被 仰付溜詰格御勇帝鑑問席被 仰付

# 間部下總守

合を開 は 其方儀勤役中外夷収 達村替被 故井伊掃 候 段追々達御聽御役柄をも不辨次第不東之至に付急度も可被 仰付候壹万石被召上隱居被 部 頭之意や請候 级扱之儀 では作申重大之事件輕易に必得 に付ては素對 仰付急度慎可罷在候 朝廷不 正之取計有之重き方々 公武之御 仰 一和を失ひ天下人心 付處格別之以 ~ 不 相 當之仕 向 思召先 致 不居 し右

# 酒井若狹守

事に被 公武 其方儀養父右京大夫所司代勤 一之御間柄に付實直 思召候急度も可被 に可取 仰付處格別之 扱處權謀詭術之行 役中如何之取計有之先達隱居被 御宥冤を以右京大夫儀蟄居被 ひ有之趣循達御聽御 仰 付 疎 御 隔之場合にも相當如 加 增被 仰付 召上 一候處 体

# 堀田鴻之丞

心得 處格別之以 其方父見山勤 万端不屆之取計及 一役中 思召見山儀蟄居被 外夷取扱之儀 ひ候段達 に付ては品 御聽重き御役柄不似合之儀共不東之至に付急度も可被 仰付 K 叡 版慮之趣 8 被為 在 候 處 重大之事 件輕 仰付 易に

## 世識吉

其方養父大和守勤役中不束之筋有之先達御咎被 仰付候處猶追々達 御聴候は故井伊掃部頭橫

死之儀 召 因 循 候依之其方高之內壹万石被 遲 に付奉欺 緩之取 計致し 上聽候段御 朝 延を不 重其 後闇 召上大和守儀永蟄 上重 取計御政道 き御役 後作 も不 居被 相立 相 勤 賄 次第且京都 仰 路 朴 沔 \$2 家事 より 不 被 取締之段不埒 仰 進 候儀 も有之候處 1= 被 思

# 藤鳞之助

安

貮万石被 共有之由 循遲緩之取 死之節 奉 相 ·欺 馬守勤役中 聞 計致 召上 其 1 對馬守儀永蟄 Ŀ 聽 重き御 候儀 不正之筋有之先達て御咎被 朝廷を 役儀作 御 後闇 不 居 重 取 相勤賄 被 計 掃 仰 部 御 頭死後 政道も 付 鹏 に汚れ家中不取締之儀 る其意 不 相 TI 仰 次第且 を請 村 候 非義 處 京都 猶追 を行 より被 不 欠 埓 ひ外國 達 に被 御 聽 仰進 人應接之節不分明之事 思召 候 候後 は故井伊 依之其方高之內 も有之候 抗 部 處因 Wi 横

松平讃岐守

其方養父玄蕃頭儀 思召有之蟄居被 仰付

松平伯耆守

付 其方儀寺社 處格 別之以御宥 奉 行勤 恕溜 役 中 詰 飯 泉亭 格御死應之間 內 初 筆 \_\_\_ 件 席 岭 被 脉 仰 取 計 付 差扣 方 不 可 宜 罷 不 束 在 に被 候 思 召 候 依 之急 度 8 III 被 仰

## 平和泉守

松

其方儀勤役中飯泉喜內 人横死之節奉欺 初筆 上聽候段御後闔取計御政道 一件吟味取計方之儀付故井伊掃 も不相立次第御役柄不東之至に候依之急度 部 頭之意を請御制 典を 粉亂 4 た 洪

可可 被 仰付處格別之以 思召先年村替被 仰付候壹万石地戾被 仰付且 又隱居被 仰付

四四六

### 脇 坂 淡 路 守

其方養父揖水儀先年勤役中故井伊掃部頭橫死之節奉欺 次第御役柄 不束之至に付急度も可被 仰付處格別之以御宥恕揖 上 一聽候段御後闇取計御 水儀急度愼可罷在旨被 政道 8 不相立 仰付

### 水 野 出 羽

守

其方養父左京大夫勤役中故井伊掃部頭へ阿諛致し勤抦 付 不似合の事に候依之左京大夫差 扣 被 仰

心を得るに汲々た 乳 此外松平出 嚴譴を蒙るいつれも戊午大獄以來反對 羽守黑川備中守初十五名大小御目付御勘定町 る 時勢止を得ざるに出 たるものと察せられ の結果にして勉め 奉行京都町奉行等勤役中の罪 T たり 朝旨を奉し有志激徒 科 を弾 の歡

## 十一月廿七日 勅使を以 て攘夷決定被 仰 出

言樣御 勍 使三 對顏 一條中 玄關 勅書御 上まいら戸を左に取 納言實美卿 受取直に元の處まて御送退散 姉小路少將公知 b 御着座 朝 惣裁御 臣 下向 老 中 は御敷台 公方樣御玄關迄御 へ着座直 出迎 ちに大廣間 板様之處ナリ 御 上 段 橋中 被通

納

#### 勅 書 之 趣

攘夷之念、先年來至今日不絕、日夜患之、於柳營、各々變革施新政、欲慰朕意、怡悅不斜、然學天下、

略、武臣之職掌。速盡衆議、定良策、可拒絕醜夷、是朕意也 於無夷攘、一定人心難至一致乎、且恐人心不一致、異亂起於邦內,早決攘夷、布告干大小名、如其策

叉

仰 相應献貢致し候樣被遊度候是等之儀は制度に涉り候事に付於關東取調諸藩へ傳達有之候樣被 成親兵と被遊度思召候右は親兵を被置候に就ては武器食糧等準之候間是又諸藩 に相成國力疲弊にも可至候間京師御守護之儀は御親兵とも可称警衛之人數を不被置 援の手當有之候事に付邊鄙より畿内に警衛差出候は自然不行居之筋も可出來且自國之兵備 禁闕之御守衛嚴重被 今般攘夷之儀決定有之天下へ布告に相成候上は何時海岸劫掠し畿内へ闖入之程も難計候間 出候最も即今之急務に候間早速評定可有之御沙汰被爲在候事 宸襟をも不被安候間諸藩より身材强幹忠勇氣節之徒を合選擧時勢に隨ひ舊典を御斟酌 仰村度被 思召候然る處海國は夫々防禦向も有之海岸に引離候諸藩 へ被 候 ては 仰付石高 實以 は数 に相

幕 將軍上浴に先ちて攘夷決定の確諾を攫取るべしさ云ふに外ならざりしのみ 告すべしさあるは何ぞや是他なし京都の議は既に急激派の勢力に動されて再ひ一變したる心以て更に百尺竿頭 く攘夷すべしき定まる乎但しは攘夷は不可なるが故に叡慮を翻させ玉ふ樣に奏聞する乎未た相分らざるに先づ攘夷決定を布 趣た諸大名に布告せよさは如何なる趣意と解釋すべき乎將軍が諸大名を率て上洛し御前會議にて群議に及はい愈々叡慮の如 京都より動使を以て將軍家上洛か促されたる目的なり然るを其勅諚の墨は未た乾かざるに今度は幕府に於て願々攘夷決定の を宣はせたるに非や然は則攘夷の事たる假令朝廷の思否にもせよ夷狄を攘ふ事か議するは將軍上浴有ての上の事なり是實に 大樹かして大小名を率て上洛し國家を治め夷戎を攘ふ事を議せしめ上は祖神の農怒を慰め云 く 此勅説さ異に大原氏が齎したる勅説を撞著せるるや否は思考を俟ずして明白なり彼前勅 一歩を進めて

金の斷りないふか如き一寸逃れの口上にて相濟したる也復悪ぞ其口上の他目に於て延引ならぬ證據さなるな顧るに建めらん て些少の抗抵力なき故に敢て諾さも否さも明答することなく勅使の趣委細畏り奉り候いつれ將軍上洛の上にてこ大晦日に借 此場合に迫つては、幕府は唯諾否の二つを決するの一義あるのみ然るに幕府が京都を恐る」の故を以其政敵たる攘夷論に對し

戊辰始末に日く 殿には改革来た其効非るに俄に外夷を拒絶せん事到底不能處なり其能はざるを知りなから動旨を奉するは却て、朝廷を欺き は御猶豫有て然るべし若し御無理之儀とも仰せ出され關東にて意奉せざるに於ては朝威にも拘りなるべく浮浪之輩是な承は 立られたる場合に候得は され栗田宮よりも同様の御沙汰ありけれは三郎殿は書面な以て當時關東に於ても大變革な行はれ武備充實外夷掃攘之基本を 玉かなれは急き上京あつて周旋あるべしさ通せられ二條關白よりも密かに宸翰を以て仰せ下されたる次第ありさて上京を促 事さなりては必定天下之騒動たるべしさて符に嶋津三郎殿之許へ主上にも深く思召し煩はせ玉ふ事あつて急に一橋た召さ のあるか以て遂に斷然攘夷之勅心關東に下し玉ふべしさ建白せり正親町三條大納言實愛騙は斯かる激論之 朝廷に行はる人 之説を主張し攘夷の國是を定め玉はん事を望みける内には三條殿以下之諸卿之を贊し外には諸藩士浮浪之徒之を慫慂するも に取ては非常の斷行を思はれたり然るに京都にては鳴津三郎殿歸國ありし後長州之威權獨り輩下に盛にして類りに將軍上洛 か簡略にし旗下の俸禄を減して騎歩砲の三兵な編製せられたる抔何れも海内の力な養ひ武備を充實せんさの趣意にして幕府 諸侯参勤の期日を改め諸侯の妻子を其藩地に差返すべして三代將軍以來の大法を改め其他諸藩の獻上を罷め上下衣服の制 を奉し玉ひ處分之緩急は上浴の上天裁を仰き奉るべしさなり一橋殿は其儀の行はれざるな以て病き**獨して引籠られたりきい** 奉るものなれば其情質な奏聞して朝裁を仰き奉るべして又越前總裁には朝旨如此嚴重なれば御請を申上處分の るべくもあらず三條姉小路之兩卿は動を奉し其護衛を命せられたる長土之藩兵數百人を從へ十月十二日に京都を發して關東 る時は又々違勅論之騷さなつて紛紛之世態に至るべしさ栗田宮に答へ奉られけるが、朝廷之議論は是れ等之事にて中々翻 上天裁を仰き奉るべして申され評議更に決せさりしが結局將軍家には此上は決心して掃攘に從事すべしての御意あつて動命 ひ居たるに何ぞ料らん再ひ動使下向あつて攘夷之勅を傳へさせたれば事の意外なるに驚いて評議に時日な移したり此時一橋 書を達せられたり關東にては先に動旨を奉し大改革を行ひたる事なれは 關東にては一橋刑部廻殿越前前中將殿新に幕政を執られ大原殿歸京の翌月即ち九月を以て大改革を行 朝廷より仰せ下さる」事共は勉めて關東之題素し得べき事件に止めさせられ實地に行はれ難き事 朝廷にも御満足に思召べくさ思 統急は奏聞

十五代史に曰く 當時京師之公卿既に幕府之恃むべからざるを知る惠ら外藩を以て依頼すべしさなす嶋津久光公の入て朝 の域は唯人心之離合を兵力の强弱にあり嗚呼幕府の紀綱預弛して人心壞敗するや久奏善者ありを雖も之た如何をするあたは 陳せざるも亦怯なり 不可緩して征長兵亦敗らる姦雄之を奇貨さして起り遂に其蹟くものを斃して以て其起るものを扶く扶くるものは名職美にし 察せす幕府は和親の利を言ふに難かりて一世の勢を制する事能はず其行ひ難を知りて之に迫るも非なり利あるを知りて之を て我に利あればなり是其 り鎖港さなり朝議亦定らず奔走支吾一も其効なし遂に衰亂に至る蓋し、朝廷は其攘夷の實を責むるに急にして其力の堪否を ものあり是に於て再ひ三條公姉小路の動使あり幕府の力一朝にして勅を奉する事能はす然さも亦之を拒む事を得す上済さな か以てせず然るに勢の既に是に至る公卿浪士の京に入るものは直ちに責むるに攘夷か以てし機に乗して幕府を倒さんさする 内治た革新せしめ然る後に徐に外國の處分に及はしめんき欲す事ななすに序有り未た必すしも急に幕府に迫るになし難き事 する舉朝の人宛も涸魚の水を得たるに異ならず遂に大原卿に命して叡旨を闢東に傳ふ久光公の意は幕府をして朝命を奉して 朝廷幕府共に其當を失ふ互に相猜疑して和せず紛紊錯亂大和の行幸さなり甲子の犯闕さなり開港の期 朝廷を扶けて幕府を倒すものは獨大義のある所のみならずして亦巨利の伏する所なり其興亡存廢

十二月朔日 御老中列座 御 公方樣御官位一等御辭退被 政事惣裁より一役一人へ 演達 仰出

先年以來御 の上意に付中納言殿初め一同再應申上候得共此程御咎め筋等夫々被 政事向品々不宜事有之被為對 天朝恐入被爲 思召に候條銘々可相 思召御官位御一等御辭退被遊度と 仰出候も畢竟御 不 個

御 奏上書

より之御儀と深く被爲省御許容不被爲在誠に以恐入難有

任其人於失候 臣家茂奉職 以 來政刑錯亂 與里如此仁至候段當職之過誤其責難遁奉恐人候仍て辭官位 奉惱 宸襟候事不少惶懼之餘此度 一二罪科於 礼志 一等奉謝多罪万分一 候得共畢竟

聖明照察之上願之如く 勅許被成下置候樣伏て奉希候恐惶謹言

成十二月二日

臣家茂(花押)

## 勅答の趣

征夷將軍源朝臣奉職以來政刑錯亂失職掌之條惶懼之餘今度正刑典且辭官位一等之旨其志意神妙

有悔悟之上者不及辭退尚不誤征夷之任早決策略可拒絕戎廣者也 朝廷にて七社七寺へ夷狄退治の御祈願文に偏在仰神明之冥助。速退攘夷類莫拘國体を遊されたり是攘夷の文字出現の元祖に より之遺傳性たり殊に鎖國數百年三才圖會にて手長足長島人の圖を見たるより外人を見聞したる事なき處へ突然嘉永癸丑亞 し或は是式之辨別は素より知りつくも幕府責道具の隨一也さ特に利用したるかは量りかたして雖も正しく勅文に迄上りたり して此攘夷は即ち征夷也征夷將軍は其爲の御職掌にあらすやさいへは至極御尤さ敬服異議なかりしは隨分不可思議の事なり 國軍艦渡來したれば彼れ人類さはいへ必定四肢横行の畜生にひさしきものさ上下擧て妄想せしは事實なりき。されは當時 元和偃武以降文學獎勵により我人士は漢學に養成せられ日本中華の他は概して夷狄左袵の國と固信せしは先祖代々

幕府衰亡論に日く等攘論は益々進て愈々烈しく遂には皇妹降嫁の時に至り將軍家は十年を期して攘夷の實効を奏し征夷 夷大將軍の職名の征夷と云へる二字にてありき京師にて征夷大將軍とあるに鐵攘を行はざるは如何と責むれば幕府にても實 の實を舉くべしさの約束を京都にて爲したりさ云ふに及ひ惣して京師も幕府も写攘黨も開國黨も舉て皆名義に惑ひたるは征 是か蝦夷さも東夷さも名つけ其鎮定の武將に與ふるに征夷將軍の名か以てせられたり是れ太宰府を初さして九州山陰諸國は くは賴朝の時代にも我國の爲に征伐すへき外國は曾て是あらざりしに非すや但し當時蝦夷人(即ち今のアイノ人種)は蝦夷 いふべし抑征夷大將軍の職は田村麿に初まつたるにせよ誰に初つたるにせよ賴朝卿に此職名た輿へられてより代々幕府の職 に征夷の二字に對しても申譯無之候を謝し尊攘薰の爲に征夷は如何々々を詰られて恐入たりを困却したるは不思議干万也を 名さは成つたるが其夷さは何者を指て云たる語なる歟我國にては古よりして曾て海外の諸國を夷さ呼たる事もなく田村麿若 より奥羽関東の諸國に居住して王化に從はす動もすれば强暴を逞くして國司の命令に背き治安を妨害したる事ありしを以て さすれば惑ひなき能はず左に解釋の一節を述す

に似たれども暮閣が自ら征夷の字に驚きて辨解に苦しみたるに至つては尤怪しむべき事なりさいふべし暮陽皆不學無術なり のもの」如くに解釋し征蝦夷將軍は即ち攘外夷將軍なりを附會し征夷大將軍には初より毫量の關係も無き外夷擴斥心以て其 は任ぜられざりしならん然るな万延女久に至り攘夷文字を新に用たるが為に忽に征夷の夷の字さ攘夷の夷の字さな同意同實 三韓來襲の衝に當れても征夷の職名を用ひられざる所以にして若し賴朝かして當時鎌倉に居らざらしめば決して征夷將軍に に思ひたるは他なし當時京師の威勢に恐怖して然るのみ亦以て攘夷の一段に於ては終始狼狽周章したるの一端を窺ふに足る しさも断ばかりの故事なしらざる者のみならんや而して之を陳辨する事なも成さず甘じて攘夷な以て征夷將軍の常任の如く 當職也さ責めたるは怪しむべきの極也さす但し是は幕府をして攘夷を實行せしめんが為に率强附會したりさ言へば其理ある

十二月五日勅答被 仰上

べきか

勅諚 御請

勅書謹て拜見仕候

申上候誠恐謹

勅諚之趣奉畏候策略之儀は御委任被成下候條盡衆議上京之上委細可奉

臣

家

茂

右一通

今度被 衛之手配可仕 家茂征 夷之重 仰出 候攘 尚不足にも被 任に膺り且 夷之 右近衛大將をも兼任 叡慮天下へ布告仕 思召候は ) 諸藩 候に付 より召登も可仕候へごも一体外夷を攘候に 候上は御守衛之儀は職掌に候間 ては御親兵之儀御沙 汰之趣奉 乍不 貨堅 拜承 候就 古 ては 御

爲仕 皇國全地 方略具に 一候は の警衛肝要に付列藩 7 奏聞を可奉經候恐惶謹言 可然哉と奉 存 候仰 願 の儀 は此旨 は國 被為 力を養はせ九州 聞召分候樣仕度奉存候尚明 は誰 々奥は羽 誰々で申如 春早々上京 く藩鎮 の上警衛 0) 任 事.

四五一

### 家 茂

四五二

臣

戊辰始末に曰く御親兵ノ事ハ御斷リニ及バレタレ共許シ玉ハブシテ翌年三月十八日諸侯 汉 ラ 行 v ル ル 為 ハ三條殿 ナ 、方い幕府二俊スルモノトテ是ヲ斥ケ三條殿ノ一萬獨リ チ肆ニシ幕府ノ耳目トナリシモノハ天誅組ト號シテ是チ暗殺スル事類リナリ加之公卿ノ中ニテモ少シク平和ノ說チ唱 ハ此兵チ司リテ益々威權チ振ハレタリ惣シテ是時京都ノ形勢チ申サハ諸藩士浮浪ノ徒輦下チ横行シテ龍激ノ言論 朝廷二盛ニシテ是力心膂トナリシ ~被 毛 仰出御親兵チ設ケラ ノハ長土ノニ藩ニテアリ

十二月十八日刺書を以て紀州海防筋御尋の儀京都より直接被 仰出

勅 書

度更に被 紀州 躰海岸就 仰下候心得方幷手配等精忠の人躰早々上京委細言上可有之被 中友ヶ嶋防御肝 要の場所之趣に候最防禦の筋心得有之候とは 仰下候事 思 召 候得共今

戌十二月十八日

右に付御家老渡邊主水 猶此 際手 方并手配等委細 今般 尚以て防禦殿重 配仕置 上精力を盡 勅書 候得共何分手廣之儀行屆兼候場所も有之候處近比攘夷 T 1= 被 言上可仕旨被為 防禦行 可仕心得に罷在 爲下 正 岡 紀州 屆 野 平 候樣 体海岸就中友 太夫佐野伊左衛門上京之上十二月廿九日 可 仕 候最 仰下難有奉畏候去る丑年外夷渡來以 候依 も友ヶ嶋は て不取敢御請言上仕 ケ 嶋は防禦肝要之地に 地 形不宜年來 候以 相難種 御一 候間 上 上左之通 決に 後友 忠 々苦心仕 志 可可 ケ 0) **b** 嶋 8 相 候場所に候得共 御 初 0 早々 成 請 め 哉 海 書 1-Ŀ 差 承知 京心 防禦 出 す 仕 得

十二月廿一 日御婚姻之御式被為整

并 他 问 1 御 引人 め之儀 は 來 春 口 被 仰 出答

是月伊

達

五.

郎

横

并

次

大

夫若

山

を出

奔

御

國

政

改革

之儀

和

公儀

~

直

訴す

左

0)

如

事 1-候 己之意に違 紀州 8 付 無之友 1= に付 何樣 御 域 座 少し 政之儀 1 ケ島 候 も國 然る も義 U 候 は 1= 勢一 先年 は 處 もの 氣議論有之もの 紀州 刑 震仕 餘 ほ禁錮退職 水 野 老 は 南 土 蠻夷之侮謾を防候様仕 年 0 海 佐守儀井 輩等少 之要路 は 或は 地 々 を排 殊に 伊 友ヶ島防禦を名さして同 計 部 ひ候て 掃 相 加 詰さ 太浦 頭 さ心を合 度奉 相退 せ は 候 存 大 執 而 事 政之も 候 已 せ幼主を幸さして暴威を奮 1-要 害 7 武備 所 0) 0) 共初 場 へ追退事ら私家 甚 所 手 1= め 薄 御 因 要路 循情 巫 候 弱之風 處 0 防禦無 别 0 段 利 ひ忠義之輩 をの 嚴 儀 是 3 币 2 束 相 0) 手 収 成 次 第 當 行 候

安藤 ては 次 力廿人余無罪 第に 弊風 飛騨 小 守 其 震仕 余 儀 も水野 1= は 間 不 腵 敷 及 To 遭 申 土 格 佐守 し其 别 政 事. 0) 奸 B 取 扱 0) 曲 御 英斷 に同意 共 2 の家 候 を以 重 致し 職 禄 To T 0 たの 奪 正 \$ 義 7 0) 通 共 候 0) 初 樣 B h 諂 被 0) 0 超 諛 振 連は 仰 私欲 無 付 私 30 私家の 威 候 營み を張 ~ は 利を貪 决定 候 h 外 忠誠 無之候 國 政 0) b 志 國 震上 無之 1-初 付 より 氣 右 奮發 應 附 144 0) 130 钱 如 化 0 何 與 1-此

海 防 禦之趣意 相 立 可 申 ど奉 存 候

切腹 減蘇 水 野 土 佐 守 領地 蟄居滅祿

安藤

飛驒守

不殘退職 當 時 政事 取 扱 U 候者 共

右 三人政 久野 丹· 事 波守 取 計候樣其餘 图 要路 野 平 0) 太 役 人ごも 進 退 水 0) 野 儀 は大 多門 本 相 立 候

四五三

は

可然處置

ग

有之と奉存候

達五郎

伊

横井次大夫

方今の 形勢に付御盡力被遊候段 皇國 御 爲め誠に可奉賀御事草莽之私でもに至る迄冥加 至極

難有奉存候就ては乍恐愚存の趣書面を以て奉申上候

被 **蠻夷の儀に付ては開鎖和戰之外を出ず候得共何れ之道にも** 仰出 公には 候通世界第一 征 夷 の御 任を被爲重御親征 の强國に被遊候儀は乍恐 不被遊候半ては蠻夷の侮謾を防候事出來申問 主上にも御錦甲を被爲 皇國 は洋中獨立之堅城 召候御 心 1 被 敷奉 寫 に付先般 成 殊更

紀州 夫に付ては御 は當時格 別の御親藩故士氣振興仕海防嚴備に相成候得ば第 親藩外藩の 無差別六拾餘州 御 一和 の上海防嚴備に仕度奉存 幕府之御 候 爲 め就ては

皇國 全州の强力と相成候に付何分從 慕府一震御座 一候樣御仕向被爲成下度候

紀州 0) 振 多分にて所詮防禦の要に當り候者有之間敷相見候事有志のものは殆と歎息仕 興 は場廣之海岸殊 仕 柔惰之弊風と相成候に付万一國家有事之節は自家之資財を荷ひ山中へ に加太浦は攝海咽喉之要路等閉に可仕 場所に無之然るに 靴 候事 遁去之心得の 政さも因 に御 循 1: 氣

故一位治寶卿 女之子無御座候に付連枝松平左京大夫儀兼て聰明之聞も有之致相續候得は至當之儀にも有之別 候處弘化三丙午年 男子無御座候 內實二月五 に付 日於江戶 文恭公御六男齋順卿衛大樹公養子相續 表逝去發表い五之處女中に御懷胎之筋有之候得共外 相 成國 政 無事 安穏に に男 御

は

全執政とも私情多慾にて土氣離間仕候故の事と奉存候

機を以 年月を 故自 子蘅 蟄居 に付 仕 1-前 續之儀 可 を以て 入敷著 件 程 0) 男子御 關 F 被 國 儀 0 7 左京大 送り 或 代 儀 丈は 元家來 係 江 さ痛心之次第 H. 幕府 君 仰 1= 0) 元 月 倭之弊 御當大樹 で江戸 位 表 8 候 付 有之誠 被 出 處終 生三歲 老君 常語 夫 0 被 相 ~ 0 1= 內 F 止 願 相 風 公 表之政 御六歲 1-候樣 義 清 Tr 誠 對 左 8 續 0) 嘉永 家來 に至 1-不 のも 候 義 相 京 水 殘嚴 中 被 幕 大 申 得 0 成 事 夫儀 立 のに h 共 爲 府 1= 五壬子年內實十二月七日 1-納 B 候 雕 候 成 核 刑を受け 候 T 8 言 何 0) 不 忠之廉 多分外 間 御 得 分 も實に 由 殿 1-候御方樣を奉養幼主を御 は 共是以 仕 其 御 も弁 慕 水 至て質素之風 相 候に 續之後 比 野 府 相 候事 國 續 百姓 切 土 1= 取 ~ 齒 扱國 申立 付 T 相 住 元 或 念懣仕 老寡 1 は幼 御 成 守 共 元 位 御 ---妹 0 1-候 取 政 先安 老君 座 主 君と中納 連羅 內 儀 儀 E 不 T を奉 も土 候 無 候 或 明之儀申立 1 1= 穩 付 得共勢 1= 御 御 事 ----0) 位 して暴威 座 0 內 佐 座 |或 B 0) 姿に 其 言殿申 緣 儀 相 守 弊 不 候 老 淺被 續 然 君 後 U 1= 憂 8 ~ 不得 逼 仕 逝 嘉 候 1-同 3 て非 候 致配 を振 處 新 合之上土佐守差 致し自己の 意之も 由 去發表翌丑年 永二辛亥 ^ 共其後土 幕 止事 8 其 致 候 慮候 貫 せ ひ 此 府 8 度旁 次第 通 水 より \_\_ 0) 0) 位 得 年 共 117 不 野 無程 老君 權 共 1 佐守暴威 仕 访 1: 々有之左 附 以 乍 月 付 何 成 佐 家老 1= T 誠義 分致 之命 + 何 扣 去三 を 守 7工. 分 振 故 日 申 万 妹 水 洪败 诚 方 分 源 小 de 2 京 野 0) 0) 候 位 北 無之 幕 ~ 腹 大 更に 君 候 0) + 出 先 公子 夫 老 逝 命 處 E 企 住 切 派 糾 不 府 有之候 年 38 去 相 守 以 御 よ 幽 顶 伏 H 御 仕 續 E b 魁 用 從 相 廬 殿 T 不

寡 K 石築建 君 新 葬 備 0 仕 節 候處 安 藤 水野 水 野 土佐 兩 人 守 を始 指 圖 め 重 にて此度 職 0 者 より は石築建 石檠 備 建 之儀 備 0 相 定 則 此 候儀 1-付 3 ---位 0) 1 老 君 付 逝 賣 去 排 0 或 節 は 加 埋伏 舊 例 夫

候 に付菩提 由 1-御 所 座 候且 より 種 廟 一々申立候得共遣には不及さの事にて不相渡候由其餘 前牌前へ の香花料靈供料米金共夫々定法も御座候處少しも菩提 位老君逝去の 所 へ不相納候 節 不 忠

一安政五戊午年七月廿六日

扱等數

々有之

趣に

御座

候

當大樹公紀邸 土佐守侫姦を以て井伊故 より 西丸 へ被為 掃部頭と心を合せ左京大夫二男堅吉 入其跡前 條之通連枝松平左京大夫相續仕 當中納言幼兒 候は 名 相 續被 く至常 仰 0) 出 處又々水野 候 は

主を立候て土佐守自己の暴威を逞く致さん爲と奉存候

水野土 佐守安藤飛驒守知行 の內上納可仕員數國初より定則の筋有之候處十ヶ年來 不 致上 納

に取收め候事

土 附 神 神 T 候間葵御紋服 佐守 祖 問 君 壓 願 より より 0 附 同 候 拜 賴宣 心共有之候處同樣自家の家來に致し其給知 處 は 御 致畏服 領 由 0) 卿 同 緒之儀 品弁國 樣相心得致着用候樣被申渡諸事自家の家來同樣に相成候に付一同奮 ~ 御附 飛驒守附の も無差 初 屬 より代々拜領の葵御紋服等は大切に取收置 0 內猶又為海防右兩人 別速 内幼若のもの八人丈同樣致畏縮候 1= 暇遣其者ごもの家祿 國初 とも夫々兩家 より被附置候與力は を奪ひ候事 へとも其餘 致掌握 1-向後は右 御 座 十二人 候且 目見以上 兩家の自紋を遣し 或 0) 创 一發仕候 者 0 より ものに 不 兩 承 伏に へ共 T

安政三丙辰年紀州熊野木ノ本組の内膏腹の地十二ヶ村を以て水野土佐守領分痰土の日高郡と替 右 兩條 合米 土佐守は八千石余飛驒守は五千石余に相成申 候事

支配 辱 役 地 1 0) 不 儀 度 0 政府 命 をも K 令違 出 より 不 張 背 顧 相 0 隨 0 諭 命令を以て司 廉 意 候 得 を以て百姓共の 0 共學 仕 方 竟幼 3 相察し 農より 君 0) 内三人今以て禁錮等に 念激の上身命を抛 儀 申 政 事 渡 向 候 万端 處百 姓共 土 佐 8 相 守 拒候に付遂に沙 ~ 委任 同 相 成有之是等 不 伏に 1-付 自家 て三ケ 0) 汰 0 止に 年 儀全非常 利 您 U) 相 1-账 成 候 죏 h 0) 處置 君 th 共 家 11 ど本 **爬方** 0 且 耶

存候

右兩人 是亦 紀州 同 1= 浦 千金 用途 節に 迄押し 席 何 候間 十 始 は 付 n 連り ても 若 8 出 は 海 海岸警衛向 0 可 ケ 移 要路 格 幕 年 入 國 相 朝有 箇 勝 府 來 1-居 b 0 减 不 より 自 付 改 處 候 は内實五 手 0 事 JE 風 家 古 無 向 家老共は B 其儀 0 來取 臺場築立 0) 儀 不 相 0) ~ 御 奪 時 奸 相 應 甚 商 立 却 附 取 入之海 百 1= 一敷次第に御 は 勿論 て費弊 更に 候 金 被 人に 上 職 ては 相 納 0 1: 1 岸之運 用立 普請 其他 て弊 h T 慶 不 國 候 仕 賄 相 相 有志の 力の 賄餘 募り 藩に於ては 金 候品は有之間 胳 方等も 處 座 に 既 高 候則其情 E 當今の 費弊殆ど危篤之勢に成 物有之水 相 金 1-年 一は有 近來 もの 泥み 別段 々一 家 必迫不一 は 何 格 態 誂 志之者品々名目 0 敷と奉 引續幼 洞見仕 理合に n 1= 別に被重候之處前件之通 野 ~ 金高 も利 土 て壹万兩余つ 一佐守安 慾の事 方候事 存候 成 候處以 主に付入 相 行 應 藤 別て當今の 且 0) 果申 前寡 を唱 品 甚 0 飛 1= K 敷 御 2 驒 は > 之由 相 决 1-候 分 座 君 守 0) 旣 配仕 候此 滯府 隔 量 兩城 至 T b 形勢不 1-候 難 1-年参 北 り自家の榮 當 候樣 地 T 儀 且 御 出 勤 弊 連 は 時 は 座 近邊共皆 死 蓮枝 枝 都 近 祚 全公用 風自 都 候 0) 方 外 防 風 合 T 然輕 筋に 儀 當 方も 無用 新 0) 製 利 極 万端 追 胩 大 1-公物 付 年 数 雅 は 1= 0) 0) ても 多 走 御 二因 に付 0) 無之事ら 1 大 物 炮 8 5 1= 座 在 候 候城 染 候 加 摩 小 政 0 0) 3 銃 太 仕 0 共 放 處

も表 向 申 上 候儀 は恐入 候 へさも國 家の 大事 不得 止事 言上 仕 候

安藤 付經 逅誠 飛 解守 義之志有之もの 始め當時執 政 も皆歎息の外無之默止仕罷在同 0) 面 K 何 n も闇愚に て有 志の B 0) 志の者共形勢の 献策等不取 用都 議論仕 て忌賢妬能之分限に 候にも開室 にて

密語仕候程之事にて諸事壅塞甚敷更に言路相開不申候

近年賞輕 く罰重候て自然苛酷 0 風に 相成人心皆離問 仕 候 趣 に 相見 候事

都 て人選の儀文武有之人才を不用諂侫阿諛之輩を選擧仕 候故自然柔弱輕浮の 風習 逐 日押移

に奉存候

江戸常詰のものにも尚更柔弱にて偷安に相流れ國 廉 の弊風に付常詰のものは悉く國 元の遺度 8 のに 元のものを仇敵之如く思ひ候趣に御座候是又 御座 候

進以 右等の も有之且一昨申 て恐入 惡風 、候事 全水 1 野土佐守之奸邪より起 年六月土佐守領 御 座 候然る處土 地 佐守在勤中安藤 へ隱居被 候儀 にて一 仰 付 國 候後速に可相改廉も今以て因循 飛驒守儀も のみ之儀に 同 意に 無之天下へ 相隨取 流毒 計 候始 仕 仕 末 大 能在 成關 甚 不 候儀 信 係 0 と相 儀に 成

藤飛驒守儀も相倶に私慾を相計候事と奉存候

さ奉 右之次第奉 存候不得止 汚 事 尊聽候段恐入奉存候得共 無 伏藏奉 申上 候儀に御 座 海 候 防専務の折抦嚴備に も無之甚手薄に付國家の御為 め筋

文久二年壬戌十二月

并次大夫

伊

横

按するに伊達五郎ハ伊達藤二郎ノ長子ニシテ嘉永五子年十二月父藤二郎御告メチ蒙リシ時十里外 至 = 入リタ テ今 ル 國悪ヲ外藩 然ルニ薩藩岩下佐次右衛門等容易ニ不渡政右衛門初メ再應談判 トへ其志ハ國家ノ為メ盡ス處アルニモセヨ我君子後ニナシテ國法チ犯シ殊ニ卑劣ニモ當時權勢ノ强 ノ陸・奥宗光 三洩 ス等難捨置儀可打果哉ト既 ノ兄ナリ横井次大夫 ハ大御番與頭ラ勤メ御用人小出平九郎ノ弟ナリ此兩人脫走ノ事江戸御家中有 二其手筈ニモ及ヒタル處御用 ノ末無事ニ落着ス事ノ始末ハ次大夫自記 人齋藤政右衛門深り思フ處アツテ自首 一改易 藩チ後口栃ト ノ者アリ時 仰付 志 ムル ノエ ノ事

# 横井次大夫脫走始末

ナルチ以テ左ニ記載

樹公 非す 事 夷は 藩 嘉永六年癸丑六月 たしと言 苦慮百般滿腔 由 0 闕 は 然るに我藩 たるも 向万端 ご発 倒 御 下 幕 上洛に ~ 召さ 0 2 0) さも組 御改革等彼是御 建言を致さいへ 懦弱 說 B 大 0) n 不平思案 兵力乏~此の も及ふ處我 有 1-議 1 下 亞米 論 河 發り諸藩 る て事遂にならず切齒 五十人の士あり其 かっ 達 1-利 如 ごも更に其甲 暮る 藩公依然として江戸 叡 憂慮之折 加 し恍然として怪み 聞 如き在さまにて幕府輔 も彼是紛議を生し幕威 使節心 7 江 折抦誰 月 扬 表 我 N ~ 參勤 扼腕 ツ浦 内には有志 斐なく 言さなく京都 藩 に於ては 思ふ 交代 0 賀 に在 一港に 餘り鬱々たる折柄外夷掃攘 唯慨然たり余は大 時 0) も日 佐は扨 諸藩 兎 1= 渡 の士も有之故に彼是と周旋 5 て御 伊 1= 來 に出 角姑 も途 後 達 々地に墜ん 五郎 動 て三藩之助勢を受け て置き我藩を維 搖 中 息 幕府 來 より 0) 0) で日 氣色な 香 事 1-與 体 於 どす左ある 召寄られ追 < 頭 3 0 十六月 < 1-3 海 多くし 陸武 持す 世 て政 の大事にて薩長士之三 體 3 々雲集し 8 道 備 即 3" は 時 今時 耳声 致した n 日 1-T 0) は 關 我 御 は 8 To 势北 覺束 追 藩 淶 了 係 世 終に れごも頭 有 話 成 て切 する 0 困 就 H. 身に 難 くと 迫 御 L 0) 速 8 政 カコ 0)

進気アリ 72 に逢 趣意 故 より 0 8 n なり 旅 信 て は 關 睡 達に あり 開 風聞 ば は 2 宿 も逐 b 所 係 薩 余は 紀 談敷 直 す 京 to 詮 する 至 州 藩 5 抑 都 を なり 極 名は 三藩人周旋の上殿下で中川王の御聞に達し紀州は親藩の事故へ 萬事 刻 泊し十二月朔 出 探索 事 藤 住 3 は親族 に三宅定太 出 0) 馴し 好 井 藤 せは 水 難 な せり天我微 時 聞た 機 機 良節 膝 情 本鐵石來る是も亦 するに 1 n 舊國 なり な 屋字 會を得 若 ば を申 如 1= れさも面 何 和 力 カコ 早 ば 逢 聖 兵衛方 實に を言 郎 聞 智 すい 脱し 々 兎 來 日 る又連木堂と言 ひ 衷を憐み給 け 此藩 湿し 連島の人間中 申上 B 何卒 京師 終 時 2 角存 情六ケ 余 會 此 に无 70 或 主素 に上着 或 は 1= 脫 1-人心 一工夫と思ふ < 始 至るは 初 L 威 郎 報 走し 相立つ 居た 敷此 3 を宛舟 する 面 ひ 3 なり暫く 兼 てか 會に せり 0) て京 て商 申 姿に 事 n 天 合 ふ醫生あり一 は 樣 彼 前 地蔵の て激談風 でも壹人も上京 幕 法 積 せ家財等 師 此 談話 1-夜 時 の三宅定太郎 0) A. 1= てさても國を 1-0) 周 より雪 て若 2 なれ 致し文久二年壬 時なり 赴き輦下 我公家 旋 辻に致れ 0 和 窓に賣 を生す夫より長藩 山 上にて土藩 ば勘考熱圖 降り満 依 然れ 奇人に ~ 賴 8 0 0) は當 保つ事 する 豪傑 す 死 為 は 却 でも上 て周 同 月皎 L b め 地 1= 銀 一成 入 人 平 時 B 无 い と會し藩 旋 日 井 中 0 郞 事 0) 十二月廿七 用 無らんと心を決し たす可しと其 書 々と照り なし 1 修三 人 111 は をなさん 如 0 な なり 旣 E 前 懇意 品品 L 50 1-郎 勢を 0 3 田 四日 々は 0) 幕府の 諸事 侍 御 殿 孫 條 輝 1= 緩 0) 史 下 旋亭 歎 左 3 更 小 き道 T 田 K H 12 行 息 **熙近** 公衛 衛 申 0) 橋 夜 中 日 ど手 張 事 舛屋 屆 門 愚衷 路 半 素 h あ 合 は 參 同 b 共 せ 臍 手 懦 心 0) 0 n 仰 外 高サ好ミ又 3 話 h を分ち 1 もあ 72 より 音 憂なく 風 B 弱 3 周 し吳れ も彼是 せらる 脫 次 雨に 固 き事 3 0) 郎 出 折 b め 抦 方 夫 0 7

藩 其 す上 布 兩 彼 上 旅 72 0 御 御 3 日 面 (T) ~ 是 井 公 V よ 話 節 1-政 御 n 出 江 會 之而 h T 良 處 よ 御 72 3 京 戶着芝薩 旋 1-京 左 B 0 岩 は あ h 尋 3 折 8 行 御 す す 夫近衛家 中 其外 松 處 下 紀 す 大 多 間 節 h 用 n n 根 是 能 州 平 0) 1 ば な 儀 もあ は 相 1 雪 幾 長屋 あ < 京 左 B 32 8 邸 1-兩 願 は 新 江 人 死 ば 未 此 人 兵 h 0 ~ 被 1-U n 納 衛督 其 子此 夫 なり 参り 御 は 8 大 12 東 T h ~ 加 兵趣 他 Ĺ 滯 あ 菓子 待 1-思 六燹ニ焼失る趣意書草稿日 々 何 3 1 藤 數 h 殿に 御 3 溜 都 事 薩 召 旣 7 5 1 す五郎 人 答 72 仰 士岩 は 付 御 居 惣裁 合 8 1-吉井 あ 5 よろ 阼 主 T n B 出 書 申 3 ス甲薩 b 3 F は Ŀ n 來 下 御 To カコ 松 日 幸 途弟 ---B 御 72 佐 より 3 す B 御 相 中小 面 平 人に 助 皆忘 岡次部郎 差 橋 會 渡 春 談 h かっ 春 次 0 田 公儀 卿 圖 明 3 嶽 右 拜 智 L 事 嶽 申 中 7 ノ江漫戸 1-回 領 衛 8 n 1 n 公 1: 1-A. 太郎 Ŀ 别 ニテ出逢と又東 7 た T ば < 門 1-致 付 12 相 松 よ 懇 ~ は 御 Ξ b 方 付 平 3 出 成 b 顶 左 に 原 遣 士 方 年 敢 手 度 容堂 目 H 72 h ~ 衛 至し 市之進 付 參 門副役居 すと 藩 可 E な 直 8 すい 智 3 月三 然 山 殿下 附 處 h 1-千 1-32 ~ 72 <mark>饅羊</mark> 頭羹 面 さも B は 仰 中 3 口 行走シチ V 秋 3 梅 駿 乾 뺾 會 とこ 懇談 0 日 よ 3 ]1] は で開テ京 關 惣裁 其方: 澤 事 3 段 退 加 王 岩下佐 b け 少切 太 守 E する方 孫 輔 下し ~ 2 0) 5 K 云 郞 太郎 殿 御 共當 御 付 2 3 0 存 春 ~ 小 天徒王此 給る 暇乞 笠 書 1-手 居 嶽 佐 御 ~ わ 次 肥 然 け 續 原 山人ニテテ 胍 面 公 次 差 1-は 時 右 --後藩 只 右 1-尾 3 浮 U 小 3 曾 Ŀ ~ 衛 \_\_ A. 州 渡 1-早 罷 拜 衛 ~ 八 否 8 相 割原年 門 月 1-廖 < 千 出 松 調 111 細 W 話 0 は 大 勘侧 て宮 長藩 于三 歸宅 追 往 殿 東 定用 江 L カン せ かい 屋 何 1 3 泰人 行狼 容 E すい 被 1, 就 分 形论 到 tr 院 É には 洪 部 改 实 或 堂 III 困 H 111 走 1. T 大 は < 111 11: 鼎 illi 成 公 趣 會 進 III 發 儀 h 足 度 旨 桂 THE . 赤 A 113 体 派 =116 相 12 0) 保 1 E illie 小 8 申 狱 T 手 目 歸 御 潦 振 3 則天腹王 H 答 Fi. 公 < 廖 述 5 1 8 を 同 藏面小 拜 3 宅 世三 寒 中樣 調 兵 郎 附 能 1 3 业义 0) かっ 0) 山 衛 越 周 th 氣 情 す Ŀ 1 3 It 8

20 存 軒 200 浦惣 此 たし用意金も米た少々は有之作思召是は 御 る長衛も來る す處今日 H るに横慕 b H H 風 相 天 亦 江河 へ長衛家り御 國 々夫是へと出 坂 政 京 內岩 諸 隔 中元 御 水下 30 藩 もあ 1 0) 後足世 ----面 橋 人 たり 流す 會に 吾妻屋にて出 り見當り次第國法の通り打果すへく夫是探索するに今日惣内と出會致すどの事 13 新 1-敬輔 知 茶屋 福 地家に演 周 郎兵律二殺サル可修 金空出 る人多け 談し 旋 さん 夫是出 您內又日 んど欲 府の T 6 氷解せり共に 1 わ 1 返し 御力 至る井上從五 相 す答て日く 同則 る或日小浦 湾た 成打 京す 口 3 れても今は姓名忌却す 相話 とも 小次那 1 儀兵衛止宿す緩々面會す其內惣內 行所さ 長 周 れは兩三人面 せし 能に太に宜 大 御 0 國家の 外所 0) んさ と言ふ者 您內 御 成 は跡に殘 右衛門 旅中 も銘と中 永 りなされ 知 存 HI かかと 雜貨 死る 爲 0) 無之と申 渡邊 會致 返却 通 來り惣内儀今日 しか 3 め ざれは も多か 又長衛 周旋せ 0) 1-すには貴殿事 り亡父石 はな 決す 1 申度と相斷 らす 同 洛輔 度とて近邊に待居る 聞 [/L] 國旭 服 3 h 12 開 殿一件ニ付永り在 H 申には今般脱 部 鷗よ なさ 人歸 土藩 h 3 込三赤羽根立 ~ Th. カコ 1-十二上 御對し り譲 是は 大に 或 り手にも 申 は遊た急き入邸致さ 人に 京 恩を忌却 も出會し今般脱走の 談 せ 、國心 北 り災 出 L は 三少なか [1] 御 引 江戶ス同人モ召連縣邸 走 如 會 事太郎 取 取 まし 落淚 0 場茶屋へ 而目 何 3 し脱 らず返す色々談 たる書書文房書籍等 b 趣 V とおらず たり 致彼 意 ら遣す様に も之なく るに京 走浪徒 1 环 承 是風 MI に付 夢集 7 h 度と H ね 談致度と張 Ti. 都 始末段 總內 能〈 評 坂 ばならざる故 1-BIS 三八玉置 申に付 飛州 相 闸 1 は 8 中市 吾妻屋 會 话 を際し一二 御 交 あ 何 b 义 相 殿 ス縫 評 17 b 藩 H 談話 居 々初發 濟た 初 申 紙 因 蔵 致 よ 聞込 るな り小 有 b b 至 よ 明 4. 1

藩 歸藩 3 藩 1 ---あ 0 初 2 歸路 T 1) 番 0) 士 0) L 風 すべ 振 事 彼 趣意 宜 殊 何 T 所 申さん 0 起 是 より 1-3 談 御 1-桐畠 A. 0) 0 11. 自首 くさの は 京 申 御 は 事 居 世話 中 郎 御! 御在國 非 Jil は 用 前 也今度歸参に付ては望みも有之べく覆藏なく申べ さて其人々に 7/2 に待うけ打果すべくと一同に相決し齋藤政 都 る此 御 必定 故 失シテナシ 振 王弁 沙 如 1 々より申達したる通り只御 事 內 相 間 小 法 も有之五 何 立つ に無くてはならぬさ 惣裁 に付 次 り不正 3 K 大目付竹本甲斐守殿に面 0 なりと御 御 郎 次第も有るも カコ 者に 用 は 春嶽 する當時 な 致し直 勤 別れ岩下桂乾等 る程 無之ば歸參致さす方宜 此 郎へは我 答申 ては 情實 むべくとの 公へも申 御 置 なし併 最 丽人 无 1 ナこ もなれ 郎 赤 々共より今日 0) なれ は飛 る處计七 坂 上且三藩を始 ^ 事 しなが 邸內 申合さ 故直 天幕へ申立し故御留守は 域 ごも万事 ば勝手の 語人にして藩 へも相談 談 威之衰弱和 ~ 引移る 1 日 5 君 んさて上京す余は二月十七 歸參 上御 しか 翌廿八日 御 0 振舞し 書院番格伏 時 せん處 め Ti. 彼是心配 歸 情 せ 郎 3 ~ 悲慨 きに ば舊 さ申 威 申 ~ 人に非す宮殿下の 右衛門へ申談たる處大に叱られ貨 しそ 發足致すべしご有り是は淡 御最 如 合 0) せし 事 合置 何なる 禄 相 べく く望みの 見御 も致 舊格 を圖 もの 申 成 よし 早々歸參 間 る岩下齋 たっ 儀 が行 屋敷奉行 る儀 1-し異居る人々有之猶助 17 る是は 御発に 發 なり 12 相 如 111 3 成 も行之一了簡に御 1) 御用 板倉周 樣 又自 亦 H 藤 III 何 く致さ 相 順た 然さ 天朝に 5 人 分言 ~ 熟 知行 瓜 11 全児み 成 分 防守 淡 13.7 b h L 0) し左なくては 0 h 派百 青 ても 御 さ内 月 南 儀 0) 霝 13 殿 E 依 居 山 1) は li. 宮様 ---3: 御 石 よう 版 脈 !哎 TI 意 h 0) 學情 下さる 水 あ 早 て井 洲 答の إزرا よう 答なり 石切 区 内 愚 13 h 御 h は 脫 命 門 心 E

協 1: 願 は は畵 ひ木 御 力なし 滿 E 京に相 事 屋 0 ども談 趣 町 難く宜しく身を退き時 1 なり余も同 同 寓居して日 介了 成 故前 m L 部川 面白き事 段 人周旋振 より兩人は早駈にて上京す道 の通り急き出立 々遊 もあ 步 りし 世 を待 り不得意の儀多く藩士 間 つに 0 との事其日は三藩初夫是暇乞に参り東都 動 静を 如 かずと齋藤上京直 伺 ひ藤本蟻石 中無事京着す然 0) 折合も宜しからず聞込 は に書取 **猶更懇意に** を以 るに五郎 て屡 T 御 余か 々往 內 た To 々 自首 來 御 b 左 或 用 事 勤 n せしを甚 ば同 論 御 死 中 間

左 草稿なり前書のちなみに寄りて附す 書付 は 井上 從 无 右衛門自筆にて上 田 專太郎吳れたるなり是れ次大夫をして歸邸せし むる

時

御 横 利 內 に於 付 候 0 次 御 屆 井 次 趣 為 大 都 け 答 て可 L 風 次 合其上 大 めに 夫 B 間 ,打果さ 浦 不 闸 及 夫 會の 惣內 無之 仕 祖 承累代之 伊 達 及双傷候では 家御大法 幕府 節 相 藤 3 御國 赤坂 に 極 三郎父子舊臘若山立退 0 其 包金を贈り他 御聲 政御一新にさへ相成候へは誠に大幸不過之國家の為には水火をも不避妻 段 市 御高恩を忌却 0 通 店にて も掛 應 打果可申と同 不可然と心附内々申上 申 り候 F 闻 會致し 日 候處彼徒 致し 御 8 趣撰 0 一候の 志 候 ト儀に付不安之學動無之樣御 候筈との儀其前夜 は 申 可有旨飛州殿內 由 2 合せ候處邂逅致し 青連院親 0) 處 ならす 次大 候處速に 王近 夫并 君上 伊 養 命之處次大夫儀包金を不受素 衛殿下に御 御許も無御 一を蔑如 達 候上 五郎 長 衛 申聞 は格 し奉 儀早 趣意 理 座 折柄 り候 解に付暫期を 春 け 别 有之御 候 左 來 1-次大 處 御 も無之候 付 行 府 引渡 夫儀 同 切 內 志 齒 な 延 薩 1-徘 申 1= 合途 郎に より名 候 難 徊 應 相 致 成 寓 中 0

下佐 付 1= 候得 段 候は 法 因 さならば殺之もの 申上 添 處 B く候得共素 洪儀 次 被 成 姑息に 由 循 不 臣之名 > 召歸 右 差 功遂け 候處兩 此 又 君 相 其夜叉々長衛 衛 出 周 妖氣 臣 立 更に 充るも元よりの決心なり幸にして此 候 門 候 旋 を蒙 此 打過き囓 同 の名分 て之御 を拂 候上 々御 H 處 0) 志 人にて窃に説得致し見可申旨御差圖 方 上 中 御 儀 b より 0) ~ 太郎 情質を一 8 付 は自縛乞罪之覺悟に 國 候 拒之も亦辭あれば京師 8 ひ君 御 紙 申 相 相立 やに 處置振り且 被 法に背き候 臍之時殆と至らんとするを一 より及承再三熟考仕 之通 左 聞 威 仰 談有之樣最 け を掲 不悉知 衛門と申も 或 立 も被察殊に 紙トモ無之 家之御 に付 御 引 け百姓を蘇する 御國 飛 8 有司 取 州 も手 大法 りに のを京師 政一 幕府 0 殿 添 は是を知 より 候間 る不損 被 より 前 相 新之廉無之候では當人素願 幕府 共 成 ^ 候 申立 處同 申 0 1 仰 早速に自首可 幕府の命を以て 候得ば是又禮に戾 越 御 も其 儘 聞 とい ると の志より出 兩全に可有之若又 父母 候 候 候 人儀 口上等 に付初 は 1 筋 雖 圖 へとも强る事 ケ 付 全くは 同 も護 條草 1: 墳 ~ 內談 憂慮速 人 則 委 士 候學動 儀 細 仕 T 茶 ち當人へ 身 0) は 地に歸 次大 の上 勿論 次大 歸藩 間 0) に事 親王家 b 寫 御 0 夫 挨拶 夫 或 万死 あ 不 8 1 1 1-危急 を可 相 ~ ~ 3 君 可 相 相 口 0) る事を得は 空敷相 相 對 聞え を不 より 達し ~ 上 伙 3 可 \$ 成 遂為 致 カコ 雖 に 通 不 面 L 候 ~ 以志操 御 候事 愚意 開 逼 3 脈旨潔 罪 8 らずと衆議 カン T し自首之書 申 は 爱に 派 TP b 成 1 扼 8 京 1 聞 謝 當 京 A. ME. 御 图河 簡 申 獻言 候然 する事 Billi 相 1 陳 人 业 は 於て兩 切 Billi 此 0 上も非 ~ 意 分 自首乞罪 成に 称す 幽 候 1-相 龍出 味 し共旨 1= 付 處 御採 答 是 3 中譯 處薩 并 に決 を欲 るに 人奪發 も有 御 も障 不 址 私 候 心 用 3 پالا 洪 中放 せず 足 能在 なら 無之 8 淋 申 政 為 h 1= 致 る 1116 付 御 洪 御 uk'

論を發するにも可至か左ある時は當人一身而已ならず國家の深害可生哉と苦心の余り前顯の通 往復之上次大夫を此方へ引取候事に り取計仕候事 候其本意は不明入と申ものに相なり畢竟御國威御大法不相立他日闔國時情を不察形跡を咎め異 家の急迫を憂ひ君威の不立を慷慨致し實に憂國の士と可申初發可打果之思念に止り彼是周旋仕 之候間其御趣意承知之上御引渡し可申旨申越し至極最にも相聞え候に付猶御内談申上候て數遍 ば小瑕は有之候へごも應説間を以て察 に御座候 御座候一体次大夫擧動 し候に胸中洒然として一點の隱好は相見え不 は壯年の銳氣直遂事を行 ふ所御 申偏 座候

國

嚴

# 徳川史卷之二十七

#### 當 公 第

文久三年癸亥

公

+

歲

正月上京之御家老 御 暇 = 付 歸 圆

左之通御 所 3 リ被 仰 出 夫 K 歸 國 之事

年外夷渡 海岸防禦筋之儀去月十八 來以 後友 ケ島 初 メ防禦一 日 被 壽 下候 際手 = 付渡邊主水正岡野 配有之候 趣 但 手廣之儀難行 平大夫佐野伊左衛門等早速上京 屆場 所 王 有之深ク苦心尚 去丑 又

重 = 手 當心 掛 1 由 言上 神 妙 = 候斯御 時勢惣 テ 海岸 ノ備 可有之候得共紀淡邊就中 樞要之場 所

猶此 E 防 禦行 屆 候樣談 合 可 為肝 要依之各被下 御 眼 候 間 歸 或 早 K 為 皇國 致精 々盡力 मि 有

之被 仰 出 候事

正月廿二 日 御 郡 代金壹万兩御借用 再 應被

左之通御勘定 奉 行川 勝 丹波守 ~ 御 城 附 7 以テ 再應 御 内談ノ處正 月廿八日 御勘 定 組 頭 H リ共筋 1

仰

立

役人馬 喰町 貸附所へ 差出候樣差圖 = 3 ツ三山 方頭 取差出候處 金壹万兩 御借 用 班 扱相 濟 候旨 111

聞之

臘 紀伊 被 殿 相 勝 願 候 手 向 處金貳万兩御賃渡シ 近 年不 時 莫大之物 ---入差添繰合六 相成 候 二付 猾又被相 ツ ケ 敷 候 願 = 村 候上金五千 御 郡 代金ノ 兩御貨 內 金 增御 li. Jj 网 双 扱相 手手 借 加水 大厦 儀 舊

納 猶 被 又 致 申 此 候就 度 節 此 段 金 テ 厚 煮 1 此 万 御 評 E H. 千 議 被 兩 申 御 取 拜 立 扱 借 候 段 相 被 濟 深 相 候樣 ク 願 度 被 被 被 致 致 掛 存 度 候 酌 分 尤 候 テ可 返 得 共 納 及 追 方 御 K 1 內 儀 臨 談旨家 1 時 都 坳 合 入 之品 老 打 F 續 Æ モ 必 御 申 至 座 1 差 候 間 支 被 + 致 ケ 難 年 賦 滥 候 = 相 間

#### JF. 月

正 左之通 三號 月 備 場 臺 此 世 度攘 井 所 場 1 八 = 其 書 被 因 御 -日 致度 外 家老安 付 亮 幡 取 御 兼 鈴 守 何 歸 1 右 儀 村 分 テ 或 世 三之右 不 藤 = 村三之右 御 付 被行 話 勅 飛 暇 甚 振 使 驒 1 衛門 守 被 屆 7 儀 1 恐入 有 候 以 衛 水 被 piq 之 テ テ 野 ~ 候得共 候 被 被 大 戶 1 仰 得共 炊 被 相 H T 渡 頭 料 仰 金 何 未 進 御 左 7 쪼 京 眼 衛門 以 ダ 候 全備 都 品 御 テ 月 御 不 濟 ヲ モ 有之 上 相 候 以 番 1 洛 事 濟儀 場 テ 御 右 老 1 = 節 號 中 1 1 == 御 難 付 井 基 1 留 心 通 至 テ E 主 痛 殊 者每 何 y 被 操 內守 被 = 心 致 加 掛 K 太浦 得 此 申 內 ~ 候儀 上 被 F. 談 親 友 候 1 通 處 仰 ケ ハ 力 御 嶋 本 指 立 1) 免 國許 尚 揮 日 1 被 被 儀 加 正 成 致 數 内 月 1 1 京攝 + 世 守 此 六日 際 里 宅 節 嚴 咽 1 或 喉 海 御 重

岸

家

追

々

被

中

達

候

通

1)

或

許

物

体

之海

岸

就

中

加

太浦

友

5

島

警

衛

向

之儀

此

上

防

禦行

屆

候

樣

勅

命

1

趣

E 有之

A.

關

白

殿

初

3

1)

王

被

仰

聞

Z

諏

意

Æ

御

座

候

=

付

何

V

=

王

此

節

歸

或

不

被

仰

出

候

华

テ

難

被

仰

出

御

上

洛

還

御

1

Ŀ

早

速

御

暇

被

仰

出

=

テ

百

有之旨

御

挨拶

御

座

候

然

w

處

此

程

1

御

暇

早

々被

仰

出

候樣

舊

臘

被

相

願

候

處

被

申

立

1

趣

ハ

尤

1

譯

抦

=

رر

候

得

共當節

御

暇

1

儀

1

許

國許

人氣其外深心痛被致候廉王

有之候間

何卒前條

被

相願

候

通

y

早

K

御

暇

被

仰

出

候樣厚

御

評

議 御 座 候 樣 尤 尾 張 殿 泉 府 次 第 發 途 被 致 候 都 合 = 相 成 候 樣 被 致度 再 應 强 テ 被 申 立 候段者也

以

被

致 棋 酌 候 得共 狮 义 此 段遮 テ 御 內 談 III 申 E 旨 被 申 付 候

正月

貮 家 炊 紀 號 殿 伊 1 頭 初 者 殿 3 3 1) 17 國 3 分 1) モ 許 强 被 海 テ 岸 テ 御 仰 御 內 就 內 聞 中 談

之

趣意

E

御

呼

候

-

付

何

v

=

E

此

節

歸

或

被

仰

出

候

樣

1

1

趣

此

程

派

騨

守

大

加

太浦

友

ケ

島

警衛

向

之儀

此

E

防

禦

行

屆

候

樣

舊

臘

勅

命

1

趣

E

有

H.

白

正月

可

申

上旨被

申

付

候

談

申

Ŀ

候

通

1)

何

分

=

E

御

暇

被

仰

出

候

樣

被

致

度

猶

又

私

共

-

E

能

出

御

內

談

申

上

候

事

---

御

座

候

右

25

II

紀

家

老共

同

=

E

\_\_\_

致

狠

願

1

41

=

小

何

水

此程

啊

三號

紀 伊 殿 御 暇 1 儀 = 付 段 K 被 仰 立之 趣 無 御 據 筋 ---付 御 願 之通 y 此 節 御 暇 H 被 仰 出 候 間 尾 張

殿 御 麥 府之 1-御 發 途 被 成 候 樣 可 被 申 上 候 耳

月 四 H E 使 7 以 テ 御 國 許 1 御 暇 被 仰 H

月 去月 九 世 H 八 公方樣御 H 御 家老鈴 E 村 浴 御 一之右 留 守 衛門井 中 非 常 有 上 र्गा 內守 節 御 宅 人 數 差 罷 出 出 方心 候 節 御 得 願 7 之通 達 ス 1) 御 調 被 仰 H

公方 樣 御 上洛 御 留 守 中 非常 儀有 之節 1 手 1 御 人 數 御 差 出 1 儀 出 來 वि 申 厚 勘 考 致 III H 出

候

得

共

合御發駕比

內守 旨 申 聞 = 答 3 ツ御 1 儀 人數組兼 取計 荷御 人數 テ取調置其期 話場 所ノ儀差圖有之度旨內談取計之 ニ至リ不 都合無之樣可取計段御書物 方頭 取 申聞本

四七〇

日

[uk

一月十一 日 御發駕比 合之儀 = 付內談

本 日御 家老 水 野 大炊 頭 7 以 ラ 月 番 御 老中 松平豐前 守 ~ 左之通 リ内 談之處內 談 書 ~ 1 挨拶

十二日 次第 書付 封 物 = テ豐 前守 3 y 相 渡 候事

候 大 廉 暇 致候 候 紀 御 切之事 乍併万 座 伊 被 毛 共尾 候樣被 殿此 御 然 座 仰 IV 處 張 度御 \_\_ 候 出 付上京不 明 得共御留 致度此 殿参府ニ 候 後 間 勅 1 111 十三日 命 被 段可 = = 被致節 ラ室敷 不 テ 守 40) 早々上京 及 拘 出 1 1 一發途被 御 儀 尾張殿參府 時 内談旨被 ハ違 モ 不 日 公方樣御發駕御留守方ニ 致可 容易儀 候樣 7 移 勅 然哉最早 申付 = 被 =/ ノ上發途可致旨被 相 候テ -候事 成當節 付 仰 出 尾 1 追 御留守 候儀 張 抦 殿珍 々被 何 モ 分難 府 申 候 \_ 無之內 Æ 達 相 ハ 仰出 相 相 候通 1/2 成候處尾張殿參府 濟樣被 其節 成 發途 候儀 ŋ 釈テノ宿 江 1 存 紀 如 = 1 付否 儀 候 何 家 右 中 願 被 1 相整 躰 相 加 1 う節 人 御發駕前 心 論 1 氣甚 得 日 不 如何計歟大 限 口 申 >> 然哉 甚 立等 心 モ 不 ス 西己 御 御留守 被 相 被 慶被 御 致 分御 座 候

豐前守 3 1) 被 相 渡 候 書附

御 上 洛 被 遊 候 = 付 テ 1 御 日 限御引上 = 相 成 明 H 御發駕被遊候兼 テ 御 留守御 心得 被 成

候事故 可 成丈御 取急早々御參府 被成 候樣 可 被 申 越 候事

右之通 リ尾張殿 申上候間紀伊殿當地御出立之儀ハ尾張殿御参府迄ハ御見合被成候樣 可 被 申

二月十三日 守稻葉兵部少輔田沼玄蕃頭 公方樣江戶御發駕御上洛被遊御道中東海道通り御供り御老中へ板倉門防守水野和泉 也其外諸國 ノ大小名 い前後 二供奉シ奉 松前豊前守ナリ

## 三月四日京都御着二條へ御入城

懷往事談に 曰く 生麥一件之應接愈々切迫して英國艦隊は不日横濱に來り手切の談判に及べし至去若し其為に御上洛の日 上に於て英國軍艦の爲めに將軍の御座船な圍繞せらる」樣の變でもありては嚴動なりその掛念より閣議は再ひ變して又もや は莫大の高價にて買入是を御座船と定め將軍が船を好ませ玉はさるを强て勸め奉り海路御上洛と御模樣春に相成り二月廿六 限延引しては以之外之不都合也この閣議にて初は東海道を陸路御上洛さ仰出されたるた急に順動丸さ名けたる快験の漁船 日限か引上け二月十三日御發駕東海道筋陸路御上洛己公布し其日か以て將軍家は御上洛の途に上らせ玉ひたり 日御爽船を公布し霽て其日限か二月廿一日に引上公布したり然るに英國軍艦は此時既に續々横濱に入港投銷したれは著し海

幕府衰亡論に日く此時に當り京都の狀況は都て野攘藍浮浪激徒の事横に支配せられ無政府の有様にて有し先つ當時第 問題たる攘夷論の如き將軍上洛の上列藩御前會議を以て可否を決すべしご云ふ事にて幕府は上洛の事を承諾したるに 按ニ右ハ昨年六月 勅使大原郷下向ノ時ノ事ライフ其 財文三ケ條ノ第一ニ日ク

欲」命下大樹季山大小名一上洛。與山公卿大夫一議是治山國家一攘土山夷狄

更に一歩か進めて將軍家は其上洛に先ち爾々攘夷決定の趣た諸侯に布告あるべして追ったり

是ハ昨年十一月 勃使三條實美卿下向ノ時ノ事チイフ其 勃文ノ内ニ

早決11攘夷一布11告七9于大小名一如二其策略1武臣之職掌。速盡1宋議1定二良策1可上打 一經醜夷 是朕意也

り三條橋本豊岡滋野井正親町姉小路野の宮阿野の八卿は其夜深更た胃して一橋刑部卿の旅館に押寄せ攘夷期限 姉小路澤等十三名の有志公卿は打揃て關白家に押寄て攘夷期限の事を論し直に關白家と共に参内して論旨を上奏に及び夫よ 先ちて取極むべして追れるに及べり余か傳聞記憶に據れは二月十一日正親町橋本三條豊岡東園滋野井錦小路王生四條清園寺 前後撞着も亦甚しき詔勅たるやは思考を俟すして明白なるにも不拘今又更に百尺竿頭一歩を進めて攘夷實行の期限を上浴に さある一橋卿は攘夷期限は將軍上洛の上策略な奏聞し其後關東に歸城あつて期限布告に及はるべしさ答へられたるにハ卿

く更に三條瘤をして早く攘夷を決定して諸大名に布告すべして、動らせ玉ひしだにあるに今又其期限即決せよる强談に及ひ 卵をして を離れたるに係らす朝廷の思召の如くにも行はれす到底浮浪激徒の有志家さ之に與せる公卿の手に在りした證するに足るべ たる八卿の所存も所存なれても之に答へたる一橋卿三侯の所存も所存で云はさる可らす以て當時京都の大勢は既に幕府の手 絕の談判に及かべしさ云かこさにて漸く其局を結ひたりさ云へり抑も京都に於て將軍家上洛を促かし玉ひしは何の爲ぞ大原 也今夜の評議にて期限一決あるべしこの强談に四侯は然らは將軍家着京の日より滯京十日歸路十日こ定め東歸の上は直に拒 す云々さあり)彼の八卿は將軍家在京は叡慮次第何事に迷らんも知るべからず其東歸の後を侯て攘夷期限を定めんさは曖昧 療候履歴略に據るに此日春嶽公にも一橋殿の旅館に参集ありて期限は定め難しさの持論な主張し確平動かれざりしず議協は は中々肯也す是非今晩からんさ迫られたり依て一橋廟は急に松平春嶽松平肥後守松平容堂を招きて相談に及はれたるに 粉らせ玉ひし處か大目的にあらすや其 勅墨未た乾かさるにいかに浮浪激徒の煽動に出たればさて手の裏反す如

從の幕閣は何事も御堪忍遊げされよさ云ふ一言を以て將軍家を諫め唯々無事に一日も早く御東歸ある樣にさ望める外に他事 其實を察すれは暗に將軍家を威迫するの所爲にして今の世にも奸賊足利の右に出つさ云々せるに至つては幕府が一目たりさ | 義也さ狂叫して以て愉快さするに至れり其足利累代將軍の木像の首を斬り三條河原に梟したるか如き兒戯の狂暴を演したる 物國賊の悪名を以てし爾のみならす之を暗殺し是を梟首し復た政令法度の何物たるを顧みす而して、朝廷の御爲也人臣の節 斯りける程に彼の攘夷黨の有志浮浪の輩は過激の言論行爲を事さし尚も政治思想の己に異る者を見れは直に之に付するに奸 なかりしは疑しなき事實なりき も日本の政権

た掌握する間は決して

恕す可からさるの

犯罪にあらずやかかる

浮浪過激論の熾なる

が中に

將家た上浴せしめ

尼

きっち

二月 日不詳 海防ノ儀久野丹波守へ 勅命被 仰出

野丹波守

邊就中樞要之場所嚴整可為專務候先比渡邊主水正以下三人上京,節申渡有之候へトモ 蠻夷ノ儀深憂且誠忠報國之志願之由神妙 思召候斯御時節總ラ海岸ノ備可有之候へト モ紀淡

猶精々為國家盡力可有之

御沙汰候事

月

二月 十 四 日 御 |或 政 弊 風 新 海防行屆 候樣 公儀 3 リ被 仰 出 於京都

就テ 出 京 27 1 丹波守 御 家老久野 加 判 丹波守菊之間詰佐 1 列 拜命 無之テ 1 野 不 伊 左 都 合 衛門 ŀ 7 ノ旨ヲ以 松平 春 續 嶽 テ 殿 同 = 列 呼 出 = 任 -ス 付 出 去年十二月伊 頭之處左之通 遂五 被 郎 橫 间 并 出

鐵叟 1 直 訴 = 起 因 ス w ナ IJ

野 <del></del>一 波 守

人

風 田 紀 伊 被 \_\_ 歸シ 在之旨 殿 國 海岸防禦方等行 政之儀先年 被 即 出 水野先 候 = 屆 付 候樣 土佐守我意ヲ テ 1 其方万端 可 致指揮 以テ 重立 候 恣 相勤 = 改革致 人才選學 シ 等厚 候 以 ク心 來 流 ヲ用 弊
有
之
趣 E 弊 入御 風 新誠 聪 早々改革 義

-1:

紀 伊 殿家老 衆 ^

革 御 或 被 在 政 之候 向 之儀 樣 先 被 年 仰 水 野 出 先 候. 此 土 佐守 段 口 我 被 申 意 E 7 一候事 以 テ 恣 = 改 革 致 3 候以 來 流 弊有 之趣人 御 地 候 早々

二月廿六日安藤 出 = 一付鈴 村三之右衛門罷 飛騨守隱居 出 候 ノ儀 處左之書付 公儀 被相渡候 3 リ被 = 仰 付 出 本日隱 今夕並御家老 居被 仰 一人 付 御 候 老中 到 松平豐前守宅

^

呼

改

紀伊 殿家老衆

藤 飛 驒 守

安

思 召 有之ニ 付 隱 居 被 仰付家督 ノ儀 ハ追テ可相願 候

右之通 ツ被 们 出 候間 於紀 伊 殿 御 申 付 被 成 候樣可 被 申 J. 候

右 ラ 松 -平豐 付 中 前 納 守 言 樣 ^ 及 御 內 迷 惑 談 候 何 庭 1 不 歟 及 被 此 钱 何 旨 込 可 候 申 方 E ---旨 E 百 1 書 有 取 之候 即 刻 哉 被 1 旨翌廿 相 渡 候 七 事 H 御 家老久 保 田 源 藏ヲ以

差扣等 飛騨守 不 愼方 被 1 M 儀 付 如 御 何 F. 可 限 被 = テ M 御 付 申 哉 付 P 廿七 被 成 候 B 儀 八 保 ハ御 田 勝手 一源藏ヲ 次第 以 回 テ 右豐前守 被 成旨差 ~ 有之 内談 候處 公儀 ニテ

飛驒守差 扣 伺 出 -付 本 侗 候 處 此 度 1 御 用捨 被 遊 不 及 差 扣旨 被 仰

H

五十歩百歩之談ニテ五郎次大夫亦人尹識ル 訴 按二久町大夫力俄二首尾ヲ得安藤大夫カ譴責ニ遭フ ノ將帥 3/ タル ト成テ逃 ノ結果ナル ケ節 IJ ヘシト雖モ久野大夫ガ人トナリ タルモ ノナ ノ明薄弱トイ ハ後年田中善藏遺難ニ際シ ハ恐ラグ昨冬伊達 ハザルチ得ス彼が同 五郎横井次大夫力脫走强 時 タル時 推薦シ ノ擧動以テ其價値 タル水 藩ナ後 野 多門 ノ如 チ知 栃トシテ春緑 辛 ハ大和 IV ニ足レリ 公 畢竟 直

二月廿九 财 島 行 含て横濱 去年八月生麥一 高 しさ開 津 部豊後守なり 貴 月爽國 郎 0) をし 士官をして自 1-人 夫 て謝罪 港 公使 へ差出 カコ 件に 爲 -11-御 3 付爽國 せし した 上洛 IJ 儿 生麥 選に FI 御 り其大意 を以 むることを 殺害 より H ----て災國 件 限 0) 0 も俄 = 付嚴 慘逆 交 12 涉愈 8 日 代 1-に薩 理公使 なさず 水 御 面 政 經 K ナ 府 6 E 切 N 迫し 最 數 L は さなり 7 政 終 口 == 8 0) 今に 分 T 掛 1 共 要求に 13 合書 0 ---其 艦 最 3 1 罪 カコ 隊 亨豺 行 w 對し 人を TP 大 築 7 は 息り 不 外國 佐 0) 逮捕 T より 如 H 奉行 外國 橫濱 く英國艦 度も 嚴重 せ すい 1 ~ 其要領 なる掛 又共 港出 保 兆 護 6 隊は二月下 手 0) 7. を得 手 合書翰 強 切 務 人 0) せ 0 歌 70 何 41 主 Tp に及 人 50 外 船艦 め すい 可 mx 依 英 相 奉 2

て英國

カジ

日

木

政府に向

て要求する所は

第

には其不

行屆や英國

政府に謝すべし第二には

H

本

政

何 は 1-沸く如 候 軍 ば 適 自ら島 1 府 勿 所なし共川に てし首や 是迄 家に は將 妻子を立退 カ 論 共 慕 當 其期限を過て法答なき時 む す は b 府 武 不 1. 津に向 猶 II. ては反 1200 し依 したち 來爽國 (1) 屋敷 伸し 芦 机门 豫 置をなさしむべしと云ふに 比後 進なし英国 1 す j'uj て今優に要求する地は第 も京都 つて道 せ知 人民 住 湍 130 付 方ならずさながら計 きと家 を極 至 18 元カカ 骸に の生命 る流 III 島 行の遠く隔 開 めたり (就 (0) 公使へは 拉 津 (1) 來に迫 邊鄙 妻子立退不苦と介したれ 譴責を恐れ世 を盡して防戦 哉も難計自然右 の漢纲をなすべ 東語が僕ち往らに如 财 産の 去年幕府は諸大名の妻子國 は公使は落 (1) でして下手人を出 55 田舎に 尚八 h 保護を受合べし第三には被害の たる向 32 我 H 赴く 論 南 間 8 0) 0) ---恩悟 判手 第二第三の き或 大大 H の攻撃を置り世間 りて接近 し此要求に對して日 0) るや知 を嫌ひ此節迄も獨江 0) 答猶 非 切と認め英國 は 3 可有之ご達し人數 變に至り 或 何 さしむべ 御藏米取 は今に らす直 せん 豫 期 許 限は 承诺 1-R 出 如何せんと而己にて意思 申 し第 立 候時 却 許 5 り御家人等は我勝に 3 込又八 15 無除 一得る 一引も 戰 へ引 に向 に標 て彼より我に 爭 は 木 Ti. 月 而已 假 1-には 顶 は ては非常弊偏を告 川叉八山 败 切 O) O) に住居 陽 1 [ 府 赔 始 (i) 5 令 らす又旗 のけたが 顶 兵備 13 3 介官に出旨な 川し 局部大门 140 1) 修さして十万円 ~ 雅 13 今より八 11/5 向つて川 0 しさ 御 11 (%) < 1/4 小に 力 るれ 水 手渉にて 0) 如 0) 江 配賦方を定 7/正 114 ( 糸を 3 たる 后 다 1 -13 にいく 11 Mi 0) 订沙 至り 1/ 彩 1 3 示し版技 込におかったれ Į. 113 御院 1111 は時に営る 求 8 かい 力; 1. 信信 質金 作儿 更に 以て京都將 兵力が以 12 ては 1) 8 ---- A 算 H しが今は 時 Li 2) からす で高を相 延れ 70 入の 知 TI 0 11 模樣 出 稅 無之 鼎 1 3 百 所 以

和

清

は其度毎に承諾して決答を待ちたりけ

円空明に

は度胸ある道具屋と足腰の達者なる人足計りにて左ながら火事場の體に異ならすさては江

・々買手もなく其價は捨る如く壹枚の疊百文にも至らさる有さまなり唯利益を占めたる

もなるべきかと思はれたる程にてありき而して英國公使は敢て事を急速になさず延期

退の

姓に因み江戸近在二三里より十里内外の所へ妻子を立退かせ隨

て市

中の町

人等も同して家族立

も (一) 賣出

戶

四七六

騒きをなし又大名よりして旗本御家人諸家中諸町人迄不用の家具什器を我

12

は

中

駕

三月朔 日 中 納 言樣江戶 御發駕

東海道御旅行同月十七日御入京小川通寺之内上る本法寺御旅館へ御着

內願 1-より 御 入國 被 遊だ

松平

左京大夫様にも御同行

御入京也一旦若山へも御立寄之御積の處直に西條へ御越可被成之御

三月六日安藤飛驒守家督之儀嫡子徹 福 丸 ~ 被 仰付

の儀願出 一候に付 公儀 へ伺之上可取計旨 御發駕前被 仰出により去る四日水野大炊頭

により本文之通 を以て月番御老中井上河內守へ御內談取計候處本日同人より御勝手次第被成候樣可申上旨差圖 り被 仰付

故少シモ早り被

申上有之ヲ以テ本文之通リ被 右筆稻葉金吾御座所へ御使罷越候節 但此節異國船筋ニ付世上不穩何時兵端可相開モ難計形勢ノ處飛驒守家督被 仰付候方可然トノ品非上河內守申聞モ有之ニョリ 公邊御差圖有之候ハハ直ニ發表取計トノ品昨日奥御 何付無之節 小非常之節人數罷出候儀 地難成事

三月七 H 公方樣 初 T 御 寥 內 被 遊 去 IV 74 日 御 入洛二條城 御着座

三月 引移 + 同 日 日 御 より 簾 御 1 廣敷 樣 II 御 万 用 御 發 人 初 駕中 御 廣敷勤 仙 道 木 之面 雪 路 K 通 御 b 御 同 所 旅 ~ 行 操 111 廻 月 1 削 H 悉 和 歌 相 山 勒 ~ 御 着 114 月十 小 H 川 九 ~ 御

し唯 とは 中 末 3 より 去 L さなりて間 處に 水 b 相 3 0) 役 急 情上 分 委細 元 朔 御 心 h より あらさりし 々乃 0) 旅 日 諸家 場 申 胸 中 言 行 納 合準 K 知 1= 至 E 0 は 其 合は 御 御 12 K 言樣 n 平 警衛 使し るに 間 族 す 備 日 な す 然 調 0) 御 1 1-そい h 殿 等 於 T 返 3 發 杳 時 中 引 情 舆 1-駕 8 ても 元 御 3 は 戾 何 御 は ~ 0 出 さな L 條 不 切 右 御 發 時 御 容易 駕 筆 簾 Dr は 迫して遂 [3] 中 稻 彼 簾 は 後 カコ 屆 葉金 様に ら火 引も 1 カコ 寬 0) さなり 英國 實に 樣 永 吾は 事 1-8 切 御 + らす 公使 場 取 年 本 御 京 行 去 0 動 府 列 瑶 3 日 戰 座 如 1-林 御 3 3 より カン く局 扈從 手 發 无 争 こそ肝 大 0) 途 日 は は 夫 切 8 今に 1-追 せし 人 被 々徹夜 取 0) 々警戒 遊た 要な 書翰 敢 江 出 V. 8 戶 めんさ多人数 を差出 さる 打續き其混雜繁劇 御 早 n 足 h 下向 駈 元に 旬 泡 1-刻 次第御 H 布 已 內 T 8 口 告 L 御道 來 外に 起 12 猶 L 3 豫 歸 三百 供 カコ 愈 13 73 37. 府 は 兩 0) 市 來 掛 圳 H した 不 三十 11/2 口 3 は 足 ]1] 合 な 0) は 八 今より 驛 3 L 年 御 1-上 \$2 B 非す 1-君 發 1= 間 水 は は て瀬 は 震 F かっ E 絕 Ŧ. 想 p 殊 5 御 無 切 1 像 御 之非 1-く追 3 3 供 内 0) 之內 御 議 师 發 形 Ibi 震 況 源 付 搖 限 势 及

# 一三月十一日 公方様加茂 行幸供奉あらせら

るべき御豫定なりし當時幕府には侃々諤々朝廷に對して攘夷の行ふ可からさるな奏聞する程の勇氣は問 府衰亡論 き三月十一日を以て攘夷 日 將軍上洛に於て廷議之將軍に求むる處は攘夷實行の一事に止まつたれば幕間の窮するや益 御祈願之爲に加茂 行幸かなさせ給ひ其後男山 八幡 行幸あつて攘夷の筛刀を將軍家 より なく去はさて 々逃 たし は か

夷を實行して外國に兵端を開く程の決心もなく詰る處が攘夷の されば違勅の罪を名さして變亂黨の術中に陷り幕府の滅亡さならんこさを恐れ依違の摸稜手段を以て切迫を免れんさのみ謀 つたりき其苦心も亦憫むべきなり 勅を奉すれば外患を招きて國家の禍さなるを恐れ之を奉ぜ

一公方樣御滯京を御周旋之儀 勅書を以て被 仰出 月日鉄

紀伊中納言

之儀故深被惱 大樹歸府之儀再應被相願候得共歸府有之候では如何樣之變事出來も難計左候得は實以て一大事 夷基本相立 按二此時公未タ御着京無之ト雖モ京都語有司ノ者へ被 叡旨御貫徹人心安堵之場合に至て被奉安 宸襟候間天下之為め且は徳川家の為めをも深被 仰出タルナル~シ 宸襟候樣周旋可有之 思召之儀故今暫く滯京有之攘 御沙汰候事

幕府一衰亡論に日く英國手詰の談判江戸に於ては正に切迫したりけれは留守の閣老は死も角も將軍家早々御歸府あるべし たれざも京都の勢力を占たる過激黨は是そ攘夷實行の機會なると勇み立て廷議を動かしたれは さ京都へ櫛の繭を引く如くに急使を發したり京都に隨從の閣老は是を機會に將軍家を早く江戸に環御なさせ参らせしさ謀つ 仰出さる 朝廷は將軍家に向て(一説

英夷渡來關東の事情切追に付防禦の爲め は天下の形勢不可救の場合に至り可申候當節大樹歸府の儀は於 有之候且攘夷決對之折抦君臣一和無之候ては不相叶候處
大樹東歸東西に相離君臣之際情意不通自然間隔之姿に相成候て 人才相撰可申付候樣さの 召候英夷應接の儀は難波湊にて拒絕談判可有之候間兵端候節は大樹自出張之上萬事指揮候て・皇國之元氣挽回之機會可然 御沙汰之事 大樹歸府之儀尤之譯柄に候へても京師并近海の守備警衛の策略 叡慮不被安御滯留有之守衛之策略厚く被安 大樹自指揮可

の事は御請をなし八幡 行幸へは將軍家は病と稱して供奉を辭し玉へるに內決したりと云ふ 右の如く仰出されければ幕閣は内外より迫られ進退維谷たるに付き例の一寸遁れの策にて滯京

戊辰始末三日 1 郎殿ハ京都ノ形勢斯クト聞レ最早如何トモ爲シカタシトハ思ハレタレド 誅ト稱シテ夜中猥リ二人ヲ殺害シ都 ヘケレハ三月四日二鹿兒島尹出發十四日京都二到着アリ即日近衛殿へ參ラレ 7 三條姉小路等 ノ諸卿國事掛リトナラレ日ニ學習院ニ會議アリテ議論甚々激烈殊ニ派士嚴ハ威勢ニ募リ天 ノ中何トナク騒カシク今ニモ 如何ナル變事アルベキカト諸人皆恐レチ抱キアヘリ島津三 E 勅命チ以テ召サレ又 タルニ 中川親王 将軍家既ニ御發駕アリシ (栗田宮) 應司關白殿

橋殿容堂殿ニモ來リ合サレケレバ三郎殿今日ハ伏藏ナク存意ノ程申述へシトテ演説ニ及バレタル次第

第一輕卒ニ攘夷ノ御決議アランコト然ルベカラズ

次ニハ後見總裁ヲ奴僕ノ如り御待遇アツテ浮浪藩士ノ暴說ヲ御信用アル 幕府ヨリ處置セラルベシ 其儘二差置セラル、ハ朝憲幕令モ行ハレサル姿ニテ亂世ノ基タルニ付流浪ノ暴說ヲ信用アル堂上方ハ速ニ退ケラレ暴徒 ハ尤モ宜シカラズ且 **電下二於テ法外** 少 アル

次二中川宮井近衛關白中山正親町三條等 ノ諸 卿 前 ノ如り御委任アラセラレ井二大原殿チ御宥免 ノ御沙汰三及バ 12 ~" 3/

次二長州なみの所下、後見八一喬投)ヨリ即質用アレ次二天下ノ大政の關東へ御委任アラセラルへシ

次ニ長州父子ノ所存ハ後見(一橋殿)ヨリ御質間アルベ

や二年月、育て了番二年、即二年国ニノイランで次二御親兵ハ連カニ解散セシメラルベシ

次ニ公卿ニハ主命ヲ以テスル者ノ外藩士へノ御面會一切御無用タルベシ浮浪ノモ次ニ無用ノ諸大名藩士等ハ都テ歸國セシメラルベシ

ノ共

ハ尚更ノ事タルへシ

次ニ主家ラ亡命セシモノチ御信用アルハ尤然ルヘカラス

次ニ浮浪藩士ノ心底ハ能々御勘辯アラン事肝要ナリ

猶豫 右 1 IV ノ通リ申立テ 7 英國 丰 1 場 公 使 合 ラレ \_ = 申 1 込其 非 ケ サ IV 由 1) 力 是迚 言上セ + 然 モ IV 其座 ントテ小笠原圖 = 關 東 = 御留 連ナラレ 寺 = 書頭 汉 > 英 w 國 殿上京京都 方 ヤノ 3 リ生 聽聞 一麥事 = = 小此 件 ノミ 1 報 談 止 华训 ヲ 7 得テ 7 IJ 開 テ 所詮 上下共 丰 先 朝 ツ 八 征 帯メ 日 二行 1

+ 騒 將軍 家 = ハ 取敢ズ水戶中納言殿松平陸奥守殿ヲ關東へ下シテ非常ニ備へシ メラレタリニ

足仕 意嚴 候 郎 御採用 テ公武 殊 迫 殿 候ト 重 ツ候樣顯然相見へ候 ハ三月十七 攘 = 1 アラセラレ 屆出 夷 御 付 御 為 同 決議 ス x 十八 候 相 日 書面ヲ 候御模樣 ハ 1 成 日急 テ E ラ 1 1 ス 讒 國 御國 = 京都 付 言 朝廷並 元 = 無御座 威 1 紛 愚魯ノ身ヲ顧 7 儀 ヲ發シ廿日大坂 々 贬シ ハ三面 1 ニ幕府へ捧ケテ 沸騰 歎息ノ外御座 奉リ 仕 1 候場 ズ公武 海岸 リ終 合 3 \_ = ノ御重 リ汽船 テ ナク \_ >1 相當 御目前 寸 **輦下ノ形勢ヲ视察仕** 候就 地 職方 ニテ鹿兒島 リ分テ恐入 モ テハ 醜 = テ騒亂 虜 無用 存慮十分獻言仕 = 掠奪イ リ奉存 へ歸 7 ノ小臣長長滯京仕 生 シ 候處 夕 ラレ サレ 候 候 = >> 案 付 ツ候 皇國 及 サ 不得 中小 ŋ N 樣 1 危急旦夕 防戰 候 ŀ 止 存 明 3 テ モ 奉 , 日 迚 ノ用 却 y 毛

三月十六日 三月十八日選士貢獻 中 納言樣京都 儀 御 着 勅 書ヲ 天氣御 以 テ被 伺 仰 被 遊

忠勇强悍之士ヲ精選有之兵器食料是ニ 為 禁闕御守衛諸藩拾万石已上高 割ヲ 準シ 以テ壹万石 被差出 一候樣被 ニ壹人宛可 仰 出 差出儀於大樹 候猶御規則 制 Æ 御詩 度 1 儀 = ハ追 相 成 々可 候問 被 各

仰出候へドモ右選士急々可申出候事

戊辰始末ニロク チ肆ニシ幕府 七 ノ士ヲ選ミ御警衛ニ備へ奉ルベキ ラ バ三條殿 遠キ國々トテモ ハ幕府ニ 俊スル ハ此兵チ ノ目耳トナリシモノハ天誅ト號シテ是サ暗殺スル事類リナリ加之公卿ノ内ニテモ少シク平和ノ武チ唱ヘラル 近國 去年十月三條姉小路 E 由チ諸侯へ仰を渡サレン事難儀ナリト御斷リニ及ハレタレドモ許シ給ハズシテ遂ニ御親兵之事被 司リテ盆々威權チ ノナリトテ之チ斥ケ三條殿ノ一黨獨リ ノ接兵等ニテ疲労ノ事モ多カルベ 叡慮ナリ是 ラモ奉公スへシト達セラレタリ幕府ニハ將軍家現ニ右近衛大將ラ御爺任アラ 振ハレタリ總シ ノ兩瘤ラ以テ攘夷ノ勅書ラ幕府ニ下シ既ニ攘夷ト定メサセラル以上 テ此時京都ノ形勢ハ諸藩士浮浪 ケレバ豫テ御親兵ト唱へ諸大名十万石以上其祿ノ大小ニ 朝廷ニ盛ニシテ之が心情トナ ノ徒輦下チ横行シテ詭激ノ言論行為 リシモ ハ海邊 由リ忠勇 ハ不及申 仰出

三月廿一

日

御

政

事

總

裁

職

松

平

春

嶽

辭

表奉呈

1

儘

屆

捨

=

テ

歸

或

ス

1)

上云

戊辰始 十日 前 中 殿今 途 チ 傾ル計 及 就カレ ル ハ斯ウト 末 ^ = IJ =/ 日 タリト云 トアッテ = + テ關東ハア ク 思八 島津三郎殿歸國之後國事掛 ケン 橋殿二 v 同世 ドモ ハ將軍家二代リテ關東ニ歸り其處分チナスヘシト 無カ如ク 日辭表 チ捧ケテ歸國セラレタリ次テ横 將軍家 ノ威 二七遂 權益 な 三攘夷 朝廷二 1 盛二 勍 シテ大小ノ事トモ チ已ムチ得サル 濱長崎爾館之三港 被 仰下ケ ニ奉戴アツテ其旨被 共識 レバ チル ノ如り行 四月 テ担 絶スへ 廿二日京都チ立 ハレ 長州 =/ 其期 仰 出ケ ノ勢と 账 Ħi. 月

天朝 --二月世 3 日 御 中 腹 納 被 言 樣御參內 仰 出 日段不明 龍 顏 御 拜 天 盃 御

頂

戴

紀 伊 中 納 E 海 防方 筋 1 儀 急務 -付 歸 或 之願 左 之儀 被 思 召 候 間 賜 御 爬 候 舊 ||臘 以 來 豕 老 ~ E 御 沙 汰

月

之通

リ友ケ

島

邊就

中

樞

要之場

所

--

候

間

手

當嚴

重

行

屆

候樣被遊

度旨御

1/1)

汰

右 御參內 濟 御 暇 1 儀 御 願 被 遊 3/ 事 ナ N ~ 3 右 御 願之筆 記 缺 浼

寄人等 後 h 春 憂慮 來 嶽 侯履 0) 措 或 0) かさ 縉 是 歷 紳 を定 略に 多 b 煽 め且 日く も勢 動 三月 亦 無 天 謀 朝 九日 如何でもする事能 幕 0 攘 上奏し 府 夷 0 38 御 て總裁 唱 和 激 70 は 論 期 職 す故 暴 せ 70 3 罷 打 に辭表を出 至 n め 53 72 5 b n ん事を 3 然るに當時 所 3 なく天下 れた 請 3. り十 浮 公 具 浪 ナ帯 Fi. 腿 云嶽侯 0) 徒 日 0 今般 再 -1-京 1= 師 S 辭 在 1-0) 職 集 Ŀ b 70 T 京 h 道 は 域 は 請 占 国际 非 よ 掛 3 5

尚 未 12 其 命 To 得 す世 \_\_ 日 京 To 發 て國 1-歸 3 -H-无 日 着すと云々

スニ

右 = 付 可 月 中 六 日 左之通 被 仰 出

H.

引

3

1

松 不 春 嶽 儀 御 政 4 總 裁 城 御 発 相 願 未 汉 循 許 容 王 無 之 候 何之事 處 用作 手 = 當地 發 叡 慮 足 致 以 シ 出 總、 廿 裁 後 職 其 般 相 仰 屆 付 5

旣 ---御 展 発 願 儀 モ 達 相 達 叡 候 聞 處 御 殘 居 圖 候 屆 家來 無之內前 相 支其 段之始末 儘 歸 對 朝 征 别 テ 不 束 = 付急度 E 可 被 仰 村 候 應

或

1

段

如

候

7

テ

迄出 耥 相 勤 候 = 付 出 格 1 御 宥 発 7 以 テ 總 裁 職 御 兒 温 塞 被 柳

右 逼 塞 无 月 十七七 日 死 セ ラ 同 年 + 月六 日 = 至 1) 朝 廷 3 1) 春 來之 不東 勅 死 日 被 仰 出

付

候

月世三 日 中 納 言樣 京 都 御 發 駕

廿五 日 若山 御着 城 被 游

几 月二 日 紀 州 上那 賀郡 市 場 村 恙 次 学 利 吉 父 ~ 孝 行 = 付 鳥 目 Ħ. 文 被

几 月世 九 H 公方樣 友 ケ 嶋 細 巡 覧 h 3 テ 御 軍 艦 = テ 加 太浦 ~ 被 寫 成 -付於 11 所 緩 々 御 紫 顏 御

上意有 之万端 無御 滯 相 濟 御 出 艦 被 游

攝海 兵 庫 游 防之形 和 田 岫 勢 ~ 御 御 F 巡 陸 視 此 1 時 3/ 勝 テ 麟 几 太 月 郎 世 1/2 日 ツ 京都 テ 1 ラ 御 之楫 發途 大 取 坂 3 城 テ 御 = 被 供 為 所還 入 及御 レモ蒸氣 世三 器械製 H 御 軍 作所 艦 取厂 順 立念 動 九 仰軍 小艦 御 來練

至臺 レ場 由築 夫 3 1) 紀 淡 海 御 巡 E. 相 濟 1. 月 + H 再 t 御 -洛 條 城 ---入 ラ セ 給 1)

五. 諾 月 0) 返答を ナレ H 御 為す 老 中 小 笠 原 圖 書 頭 於神奈川英國 公使 ~ 生変殺害の 償金拾 万英榜要求 之通 h Tif 相

承

外國 判 港 目 促 3/ N 毛 フ 1] 内二 最早 人 中 水 立候 デ 如 行 京 =/ > 前 將軍 及 如 質 水 E n ス 都 衰亡論 京 御谷、 何 例 尾 樣 苑 行 小 其 無謀過激 N IV 3 都 笠 H 事 張閣 モ v ナ 1) 家 ノ摸稜 城ナ シテ 原圖 勅諚 チ敢 IV 沙人 双 洪 知 及 延 如 ハ陽東御守 計フ 快 何 老 數 モ IV N ノ處置 激激 英國 狀 ハ幸 書 遲 =/ ノ所業ナ ~ 1-1 逕奉 延シ 段チ 語 M 七 IV 肩上ニ懸ツ ~ 前 力 ト云フ事 1 懸り 譴責非 = 福 =/ 四 > 衛トシ 幕府 示 幕閣 ヤ互 出 使 以テ ザ ナ テ五月 ス 1 H フ 1) 丰 iv 仰 H. 五 12 二及バズ世論皆痛り幕閣 樣 が 難 出 ナ 本 7 E È 水 接 悦七 時チ 政 Hill 顔ト顔チ ナ 閉老小笠 1] N = 如 及 サ テ 密 丰體 蒙ラン 水戶 嗟 旬 セ 13 =/ -1) 府 v मा 合七 生麥 但 至 彌 ョ愈戰爭小 タリ --々相談チ極メ ノ間 至リ 縫 納 面 如 v 1 何け 依テ 殺害償金十 1) 見合 曲直 納 言 テ 毛 國別 七 ナ 粧 江戶 ケ 1 計 相 ン 言チ下 濟 尾張 ル ト試ミタ 書頭 v アリ)英 t 屯 1) 英國 難ケ (為州) 明 要 市 相成 テ 1 水井 痛 ル事ナリ 乃手五月八日 此 坤 ニシ 大納 向 毛 一萬磅要 ラバー Thi. ノ騒動 上 illi 七 v 嶌 艦渡 國 北 ハ循 言并 =/ 名 チ IV 都 二 將軍 E 非 水 公使 × = 義  $\exists$ 水道 難 ケ 同 外 毛 豫致サズ } i 外 1) 一受ケ幕な (懷往事談 老 夷御 忽 =/ v ノ主 H: 1 JE. 江戶 ノ目 >> --雖 ラ以テ H 及 初 心 シト 1) 1/1 皆其 レト 靜 幕 意曲 起器 代 ノ程コ 力チ盡シ ナ 毛 ---八下幕府 送ッ 尾張 府 IJ 府 毛 記 元 意外ナ 電艦二 振御 =/ テ 直 E  $\exists$ 相 二英國 1) 遂 若 大風 ツ八日 -1) ル文言中 談ア 來 チ 及 ト雖モ閣老小 二縣合 委任 東 相 御 Œ 12 1) 過激態が革 此時 ノ吹 乘 少名 ル 渡 國 而已ナリキ N Shir 水 ノ要求 スへ テ急ニ ナサ = = 威 ~" 1 8 愕 織クニー 相立 =/ 汉 及 美 -=/ 開 =/ ラ明 ル IV ili 1. v 歸 X 丰 > 戰 品品 タリ 二付 達シ 跡 1 否ニ關シ 候 雖 僧 及 肝 及 命謀略 又八日 承諾 ノ様 111 樣 ---此 E v 市 チ 際幕閣 毛 何 チ出 丰 シ隨 話 亦 が曲 祥 尽 力進ン 福品 1111 水 及 館 1] 受 ノ返答ヲ爲 思 チ以 是二 ノ術 機 々覚 F. 毛 帆 テ 直 4 ) 1 ノ ハ内 鐵港 ダラン 也 =/ JE. ハ 猶 ナ ラ 1 1 テ償金 DU 意チ 1/1 v = 共 テ 悟 於 则 v 此 图 及 须 目 ス F 1 ノ談判 \_ 70 -果斷 九日 陷 -計 1) =/ 前 IV 分裂 = 示 力 =/ 閉 -1-11 生麥 大名 此 ノ猶 1. ナ 3/12 ---1) =/ 3 訓練奈川 11 デルル 江厂厂 價金 -111 \_ 渡 及 [mi] 行 ノ狀 选 1) 事件 及フ 談判 送サ 迎 源 ス =/ --v 恋七 外交 横 水沼 m ~" 1. 大小名二 以 3/ ナ 利 11/1 浒 汉 冰 デ =/ 4: ノ軍 JF. ス 4: 結了 江月 上陸 1) 共 ノ禍 11 1. 北 引 =/ 經清 大貴 御回 他 见 灰 御 Fil 76 11.5 加 機 =/ 111 七 17 11: v 所買 關 次 デ 1/1 ئار. ス 版

1

2

v

H

-}

五月 -H 松 平 大 騰 大 夫 長 HH 國 豐 浦 赤 間 ケ関 通 航 3 亞 利 加 部沿 TP 福 整 腿 70 開 1 後 數 11 外

暴擊遂 败 俪 70 取

渦 影。 0) 首 镇 ナラ 3 長州 は 攘 夷 期 限 は 77. 月 + 目 3 朝 諚 あ b しな 待 かかい 72 3 1p [ii] H 個 米 则 创

は京 し給 公董卿を かっ 馬 都 關 0 の海峽を通航 過激黨はさすがは長州なりと雀躍し盆々攘夷の氣焰を熾ならしめ 勅使として山口に下し左の褒詞を賜り幕府に向つては米金を長州に惠贈すべしと命 したるや奇貨可措と粗暴にも砲臺より突然之を砲撃 し其旨上奏に及 朝 廷よりは 正 ひた 一親町 n

門宰相

長

當月十日夜亞墨利加船長門國豐浦郡府中へ碇泊有之候處大砲 御布告有之拒絕期限不相違速に及掃除候段 叡威不斜候爾勉勵 數發打拂候趣 有之 皇國 達 之武威を海外に 叡 聞 候處無て

可輝樣

御沙汰候事

長州は愈々途に乗り五月廿三日通行之佛國船を砲撃其届書に

へ差懸る大膳大夫警衛之人數共一同大砲數發打拂彼方よりも致手向大砲兩三發打發終に 去月廿三日曉六時比佛國 乘出し逃去申候段同所出張之家來遂注進候此段御屆申上候樣大膳大夫申付越候已上 亞國蒸氣船壹艘上筋より楓來長門國豐浦 赤間 ケ關湊內今通航候處同所 玄海

六月二日 此日附ハ蓋シ京都ニテ属出ノ日數ナルベシ

船にも死傷ありと云ふ け互に炮戦 後六月朔 日 二時 亞國軍艦特に試に同所通 斗庚申丸は打沈められ平信等の二艦も撃破長藩死傷多く市街炮火にかか 航之際も長州軍艦庚申九外蒸氣 船 より 發 他 臺場 より り亞國 打掛

利左京大夫一家は一ノ宮へ立退尚砲丸雨注により井田村來福寺へ立退たりと同月十一日英船 りしも最早力盡きたるにや發砲なく測量して過き去りしてなり 嶋臺場は撃破せられ 又六月五日朝六時佛國船前嶋より四十丁程沖にかゝりたるを前島の臺場より發炮即守始まり前 同村焼失長藩物頭壹人討死其他死傷多く敵艦 よりは長府城をも砲撃依 て毛

右數回炮戰のこと其當時世上に流布の筆記不少りしか互に異同錯雜日段亦差違あり今其概

を記す

來候は 四 對之外無之左候はは 又小笠原大膳大夫領分田浦へ長州人三百人程大小炮持越同所人家へ土足之儘亂入不法の振舞に 不斜さの より段々懸合たれても更に承引不致間同家家老より長州家老へ紹介之處開兵端候付ては 日付を以て幕府へ同出たり其不法の狀察すべし 直 勅諚を蒙り爾奮發不致では に射撃勿論との旨六月廿日に返報申來右樣遂輕蔑候上は無餘義士分之法則 公邊の御手障にも可相成と勘考如何挨拶可申哉と大膳大夫家來より七月 朝廷へ忠節不相立幕府にも信義を失は れ候儀旁異船 を以 て相 叡感

戊辰始末に曰く 將公董卿ヲ監察使トシテ御親兵三百餘人ヲ差添テ長州へ下サレタリ ミテ兵チ出サ、リキ然レトモ國事掛り姿政ノ諸卿ハ類リニ長州ノ功チ稱シテ 府ニ碇泊シタルチ砲撃シタリシが是時小倉藩ノ兵が對岸チ守リナガラ傍觀シテ應セサリシハ奇怪ナリト ナ奪と取 が庚申壬戌 タリ 同廿六日ニハ和蘭ノ軍艦ト馬關二戰七六月朔日ニハ米國ノ軍艦が故ラニ馬關尹乗リ通タルニ砲撃シテ戰ヲ開キ 長州 ハ撃破ラレ砲塞大砲チモ打碎カレタルチ以テ援兵チ近傍ノ諸藩ニ求メタレドモ諸藩 1 朝廷既二鐵港尹定メサセ玉フ己上ハ斷然攘夷ノ舉尹行フヘシトテ五月十日ニハ米國ノ汽船 勅褒ノ御事ラ下シ賜リ同十六日ニハ正親町少 ハ皆長州

幕府衰亡論に曰く英佛米顕四國の船舶皆馬關砲臺の彈丸を其船躰に蒙つたれば四國 ざも幕閣の微弱なる直に長州に向つて其罪を問ふ事を成さよりき(戊辰始末たも参取す) に長州の激徒は無慙にも此上使たる中根を暗殺し其軍艦までも奪ひ取らんさして明かに幕府に對して反狀を顯はしたり然れ 御便番中根一之丞が上使に命し幕府の軍艦朝陽艦に乗らしめて長州に遣し其砲撃の仔細田の浦を奪ひ取たる次第か詰問せし 長州に詰開すれは奉勅攘夷なりで云ふ一言にて打拂はれ再ひ之を聞かこさもならず去り連其儘に捨置ては大事なりで苦慮し 幕府は頗る其答に困難し且は國內の情質な語げ且は內海通航見合のここを乞ひたれても四國の公使は固く執、聽かす依て 聞候に付家督無相違被下之旨被命たり 按に中根一之丞は六千石を領する御使番なり其翌年か七月十三日に至り一橋御家老渡邊甲斐守二男鎌次郎(十五才)を家督 に被仰付一之丞儀先達て長州表 へ為御使罷越彼地逗留中不慮之儀有之非命之死を遂け候處其節之始末柄士道も相立候趣相 の公使より交々其理 八月十九日の事で云ふ 由

# 五月十四日一橋中納言樣御後見職御辭退被遊

幕府衰亡論 認せさる所なるが上に其元帥たるが一橋卿なれは争てか之を應すべき其狀恰も江戸は江戸京都は京都で同し幕府の評議にて たり其書面なりさ世上に傳へるものに は非されても止むなく率命東下之處右の次第なれは今は御なしてや思はれけん五月十四日を以て後見職か辭せん事を乞はれ も自ら二た分に成て其政令常に京都江戸の二途より出るの弊を招きたりき一橋卿固より攘夷の實行せらるへして信せし君に やさの嫌疑は風に此時より起り常に關東有司の腦裏に附着して去らざりしなり斯りしかば衝來鐵港拒絕の議は關東有司が是 東歸せらる」は其形跡太だ怪しむへし或は之を利用して將軍家を困難せしめ己れ取て代るの非望を懷けるに非らさるを得ん く京都の事情を詳にせる在京幕吏は關東有司を目して國内の情勢に通せざる者なりと罵り又關東有司は在京幕吏が目して今 の鐵攘な云ふ事是れ海外の大勢を知らざる者なりで嘲り合へる中に一橋卿が將軍家の連枝な以て猶攘夷の に日く常時江戸の大小有司か一橋窪に對して嫌疑を懷きたるは頗る其事實ありき蓋し將軍家に供奉して親し 勅旨を奉して

死可仕心底に御座候處隔老丼に大小の有司同志任候者一人も無之臣之胸中禍心を包藏仕候由横議を生し衆心不服にて嫌疑 勅旨賈徹仕候事甲々以て不相成候押關東有司之情狀并宇內の形勢不相察短オ淺智の身を以て重大の攘夷奉命仕候 天刺誠に奉恐入候且幕意に背候段重々不相濟儀に候依之謹て罪を関下に奉待候出格之御憐愍を以て 聖諭を奉し東下仕候は全く勝算有之譯にては無御座候 綸言如汗幕意亦不可背故にて關東有司

御免相 成 Ti. 候樣 一月十四 天朝 日 御 內奏伏工奉願候誠惶誠恐頓首

橋

中

納

THE PERSON NAMED IN

鹰

司 關 白 樣

Ŧi. 月廿 H 京 都 守 護 職 御 老 4

公方樣 御自 身小 H 原迄 御 發 向 讓 夷 成 功 可 奏上旨 被 相 願

閣 Ŀ け 去 1 一一 5 老 3 n 速 ば閣 迚 水 九 護夷 3 野 H 難 和 小 老等之驚 笠原 战 泉守 及 力大 功 板 圖 回 奏上 樹自身 書 倉周 愕不 頭 何 防 獨 分に 小田 斷 守参内 形 攘 老 も大樹自身發 以 原 夷 。驛迄罷 前件之次第 て於横 過激黨之激 濱價 越奸 向 吏 学 品 金 共を罰 被 如 相 相 天 渡 何 願 朝 沙 L 候旨 し 申 哉 12 と深 譯 3 御 橋 無之何共奉 件 暇之儀 水戶等 1 及 憂慮あ ひ 請 呼 橋 恐入 寄 願 2 卿 被 關 T 御 及た 東 此 本 辭 1-0) H 職 りそ 情 老 之非 守 管 1 誰 得 島 等 職 2 3 府 京 松 間 應 215 都 接 肥 彩 1-致候 後 逆 候 宇

五月 П 缺 紀州 海 岸防禦之儀 勅 書を 以 T 被 仰 出

紀 伊 中 納 言

禦筋 無 T 御 沙 汰 も有之追 々可 相 整候得共尚又精 ヤ 道

力守 備 充實 可 有之 被 仰 出 候

事

自

域

海

岸之儀

は

咽

喉

要

衝

0)

地

1-

候

間

防

Fi. 月

六月 朔 日 御 老 中 小 笠 原 圖 書 頭 軍 隊 To 率 ひ上 京の 處 於途入 京を 差 此 5

懷往 [岩瀬肥後守小栗上野介等さ幕末の三僕さ評せられたり] 事 談 1-日 < 五月下 旬 0 此 (廿二三日の 事を覺ゆ) は余 水野癡雲 (福地 (元筑後守さ称し 源 FIS 112 The 招きて頃日淺 外國奉行より 野井 退 隱疑 上向 111 気と独す 計 人
さ
中
合 性剛 ill 果

四八七

られ御軍艦に乗込み可罷越さの差圖に任せ廿五日に神奈川へ赴き水野一行の來るな俟受けたり り然らば尊意に從ひ隨行仕らんさ答へて其手續を定め翌日外國奉行より御用有之大阪へ可被差遣水野癡雲附添さの旨を達せ たるもの實に之を傍觀し奉るべき時ならんや故に余(水野)は隱居の身分にても進てなす所あらんさは存するなりと云はれた あらせられて種々の暴論に苦しめられ玉ふ御事態以て恐入たる次第なり殊に其爲に國是は頓に動擒して一定する所なし臣子 に随行すべきかさ尋られたり余は其目的を問ひたれば水野は其は神秘の一大事なれば唯今は皆け難し但し將軍家には御上洛 圖書頭殿(小笠原閣老)を戴き上京して大に謀る所あらんさ考へ其評議に及ひたるなり足下果して國家に報するの志あらは我

く乘込の人員を移し英艦は横濱に歸り軍艦は大坂へ赴き引九日に大坂に着したり明れば六月朔日小笠原閣老は水野嶷雲井上 軍艦の來るを俟たり兼ての打合に從ひて順動鯉魚門刺陽の諸艦は廿七日より廿八日の兩日に渉りて大坂より來り由良にて盡 外に二隻程ありて皆夫々に兵隊かぞ乗せたり程なく此英船前後軍艦に從て横濱が出帆し翌十七日に紀州の由民港に投錨して かに幕府の陸軍士官は兵隊を率て既に乘込み又神奈川の警備兵も同しく續て乘込たり殊に御雇上の英艦は此一隻のみに非す 夫より迎ひの御軍艦に乘移りて來るべしき達し倉卒に立去られたり余は命令の儘に御雇上の英國船に乘込み見たるに是はい 廿六日に水野は余に對て余(水野)は圖書頭殿と共に御軍艦にて大阪に赴くべし足下は御雇上の英船に乗込て由良港迄≫り 宿の用意殊の外雜沓して町家農家の嫌なく皆其宿陣にぞ充られたりけり 上京すべしさて打上られたるに淀に至りて俄に止宿の號令を發せられたりけるが許多の人敷が一度に押込たることなれは旅 信濃守(御勘定奉行)淺野伊賀守(神奈川奉行)向山榮五郎(御目付)さ共に三大隊の陸軍及ひ屬東を引奪して大坂を發し

き小笠原一行は淀より大坂に引戻す事さなりたり但し季兵上京の趣意は此忽劇の間に於ても隨行の兵隊屬東其外には極秘し り由て猶も將軍家へ押て言上すへき儀ありさて淀に滯留したりけるに來る八日には將軍家御暇の參内ありで事定りたりで聞 ゆ)閣老水野和泉守は自から汗馬に鞭で京都より淀に來り小笠原に面會あつて、動命臺命にて入京御差止めの命令を傳へた 二日の朝に成たれば京都より大目付御目付馬を馳て浣に下り小笠原以下の入京を止め彼是の押間答に敷目を送り(五日で管 異議あるか爲に空しく其機な誤り彼等かして志な逞しくせしむるは干載の遺憾なり後日定めて後悔の時あるべしさは語られ げ是に應して彼徒な剿滅し京都の鐵攘論な一洗して其根本の害な除き以て するの断なかりしは残念なり此見兵を率て上京せは浮浪の兵は必ず違 動を名さして残砲する事わらん是素より望む所なれ て何等の目的たるな告けられざりけるが六日に至り水野は余に向ひ嘆息して小笠原閣老が此大切なる機會に至りて押て上京 朝廷の御眞意を貫かんは此時なるへきに會桑の

の下に在りて歸府な命せられたり 畏み此一行の重立たる者には切腹を命し隨從の輩は夫々の處刑あるへしさ言傳へたり其翌日に至れは今日は上使さして大目 言百出し小笠原一行は臺命に背きて 斯て水野は淺野井上の諸氏で共に大阪に下り天満の興正寺を宿陣でなし余も俱に此中にありき此時に當り跡議例々さして流 宿陣に來りて上意を傳へらるへしさ公然の通知に接したるが水野一列は果して其日蟄居の嚴命な業り御目付方の監視 朝廷た胃し奉るの悪意を懷き陰謀を運らして淀まて押上つたるに付き將軍家は朝命を

此上使に先ち水野は福地に連累の及はん事を氣遣ひ大坂御城代への添書か付して早く宿陣か立去らせ遂に大坂へ外國船 來ある節其取扱の爲めに出張すこ云ふ名義に成て御用在坂さなりたるは偏に水野の厚意によるものなりで記載あり

## 六月三日公方樣御暇御參內

此日京都御老中より江戸御老中への書面左之如し

公方樣今三日已刻為御殿御參內於小御所

拜領 御對 且又於 面天盃 並酒饌御頂戴且真御 常御殿 禁裏親 王 太刀 御對面從 腰鞘卷御太刀一振並御小直衣一領御 禁裏思召を以 て御内々御文庫之内御頂 料紙御 祝箱 戴將 二具御 亦

禁裏御初より御頂戴物有之御作法万端首尾好相濟御機

嫌不斜誠に以て目出度御事 に候恐々謹言

親王准后へも被為入菓酒御頂戴且又

六月二日

連

名

井上河內守殿松平豐前守殿

右に付六月九日に京都御發駕十三日大坂より汽船に召され 海路御東歸 十六日に TI. 戶 御 址 被 遊

戊辰始末に 曰く 關東にては鎖港の仰を外國に傳ふべしこて各國公使を濱御殿に招き御老中より其談判に及びたる各公使

は嘲笑て更に取合はされば復如何さもする事能はす外交拒絶の議紛然さして唯空しく時日な移したりさ云ふ

## 一六月四日江戶西丸御城炎燒

翌元治元子年七月造營落成 將軍田安御殿より御徙移あり

七月二日英國軍艦生麥事件詰問として薩州へ入港戰爭に及ふ

戊辰始末に曰く 薩州が英國軍艦チ撃チタル 豫テ蘗州ハ佐幕論ナリ開港論ナリト浮浪ニ罵ラレタルヲ三郎殿ノ快ラズ思ハレタルモノ大ニ砲撃ノ斷行ヲ助ケタリト聞ヘシ 二日薩州ノ涿船天祐丸白鳳丸青鷹丸ノ三隻チ重富ノ元浦ニ奪ヒテ賠償ニ充テタルヲ怒リテ同三日砲撃ニ及ヒタルモ 手人幷其遺族ノ賑恤金一万磅ヲ薩州ニ要セントテ六月十七日横濱ヲ發シ同廿七日鹿兒島ニ着シ同廿八日ヨリ談判ヲ開キ七月 ハ攘夷ノ動ニ基キテ此事アリタルニ非ス英國ガ生麥ニテ殺害ニ逢ヒシ者

此時橫濱外國新聞紙に記載する所の譯文左の如し

なく役人數置來りて英國の外國事務宰相と應接に及へり英國の詰問書は其後人に贈りければ右詰問書の取計方を內々承 なり本月十一日 備するに忽ち右の蒸漁船三隻を取り園み之を燒打したり午後二時我船に續きて戦争の用意をなし提督は何處にて戦かこさに するに聊遲緩したり此俄なる暴風は我等の為に甚不便利たりアルキュス舶コクエット舶及びレイスホルス舶は砲發の用意全 ち炮を開いて之に應せり然るに提督の船は風烈しく浪高きか故に米た碇をおろさす測量に時を費しけれは砲を開ひて之に應 月二日)の諸朝に右の蒸濕船な奪ひ取れり午前十二時兩岸の諸臺場我船に向て砲發したりペルシウス舶及ひへイル、舶は忽 四十人を奉ひ來り時を過さす立還れり之に由て察するに其平穩ならさる事は明かなり如何さなれば我船隊忽ち其大砲の備を 將チョスリンは士官一兩輩で共に日本蒸漁船の港内に碇泊しあるな見たり十三日(木曜日我六月二十九日)重役守衛の兵卒 り之に由て役人共の我等を迷惑せしめさる事に思はれければ諸船は端船をおろし港内測量の爲に諸方に出行き夕景に至て船 建れはなり扱響敵に向び戦争の用意をなし十四日(金曜日我七月朔日)提督はハーホック舶に乗り移り十五日 々は英國王のユルヤリス舶へイル、舶コクエッテ舶へルシウス舶レイスホルス舶アルキュス舶及ハーホック舶ご名くる砲 一千八百六十三年第八月十九日(我文久三年七月六日)豊後海にて記す第八月六日 (我六月廿七日)の刺右の船々鹿兒島の市街を隔て碇泊せり鹿兒島は薩摩侯の居所なり此船の碇泊の後間 (我六月廿二日)

利を得べき方策をなせり此提督に非んは曖昧に臨んて怯怖せすして平意に沈着する事能はさるなり提督は船隊中の貴重の

舶は此 V) 晴る」を以て戦死したる船將チョスリンク指揮官ヂョンホウキンスハーク、フレンニンクの るこさは定めて人をして驚かしむるに至るなるべし日曜日 船た港より四百ヤル 迄凡そ六里餘なり九時三十分ハルリンク氏は昨日創む被りたるに因て死ゼリ十七日(月曜日我七月四日)午後二 に向て放發し五時に至て止めり市街は次第に炎燒して薩摩守の家屋も叉燒け五時三十分我船七島に至る此島より市街 四十五分第十一の臺場及ひ突出したる臺場の火藥庫破壞し飛て鳥島の臺場に至れり此處の臺場丼に突出したる臺場より 分碇を上げ船隊を立て進み再ひ戰爭の用意をなし薩摩守の家屋丼に市街に破裂彈丸を放發し雨岸の臺場に向て放發せし三時 た消へす薩摩守の蒸漁船丼に日本船機失して海に沈めり其内一隻の蒸汽船はハーホック船之を打沈めたり午前十時に至りて 日本の大船五隻た火燒し製造所をも焼けり夜に入て風盆烈しく第十時比其火熾にして濶さ一里餘に延燒せり其火靡も烈しか 街に向て斷へす破裂丸を放發し我舶の如此放發をなすが故に俄に火災市街に發り盡く諸物件を火燒したリハーポック舶も亦 ス 炮掛の者共死傷せり其内只一人怪我なかりしのみ此後時を過さすして多くの臺場は放發を止めたり諸症は其所か放れす のの破裂丸に中て船將チョスリン及の指揮官ウ井ルモツト死せり又一丸は甲板に落て忽ち破裂一爰に居合せたる士官井に大 上け港口に進發せの此時市街猶炎燒してあり十四里た去て之た見るに其火猶熾んなり ホ たり然れさも共者其所にある間は放發類りにして其放務甚よく法に合へるか故に我為には大に妨けになれり強中我前隊 ヤリ ルス舶のみ直に一つの臺場の下に來りて放發しければ之か爲に臺場の者さも退くに至れリアルキュス舶非にコクエッテ レイスホルス舶を助けんが為に其處に到り凡そ五時半比に其處を去りコックエット舶ハーホック舶は晩景に至る迄市 ス舶は其躍丸に中りて大に傷害を得たり第二時三十分に至りて實丸丼に破裂丸爾馥の如く我船の近條に飛來り只 トの處に備へたり其船を分ちて一時四分の三の間動かずに居れり其時日本人は其事場の大炮をすて、去 (第八月十六日我七月三日) 朝に至ても市街及ひ製造所の火猶未 死屍な水葬したり午後三時二十 一時船隊皆確な

幕府衰亡論に 兒島に廻航して直接の應接に及ぶへして主張し幕閣類りに之を防止し幕府より通達すべして迄に申入れたれても英國公 薩州 II: を聞かず依て不得止其意に任せ質は薩州も親しく英國の縣合に會で見る事後目の爲なるべしさ云ふ位なる事にて强て其上は も英艦も亦數多の砲彈か受け艦長も戰沒しだる程なれば戰爭は互角にて英艦は遂に其要領を得すして橫橋に引返したり但し めさりけり へ請求の金額は其後薩藩の東人横濱に赴きて談判を遂け其金か幕府より借りて英國に相渡し以て其局が了したりき此戦 中 く彼の英國公使は幕府に對する談判は結了したれざも薩州に對する個條は未た談判に掛らざるた以 扨 薩州にては七月二日に至りて英國軍艦と砲戰を初め鹿兒島の砲臺は打破られ市中は兵火に罹りたれさ

争の 爲めに薩州の攘夷論は王跡を飲めたり

七月廿日監察使 加太浦へ下向

監察 使 東園 中 將 殿 七月十七 H 京 都 出 立 世 日 紀州 加 太浦 到着 に付 八月七日中納言樣 御 出 會加

太浦 被 為 成 候 處左之 勅 諚 御 直 1-御 請 取 被 遊 候 事

紀 伊 國 加 太浦は南海緊要之地に有之候間 猶更兵備嚴重 に致し夷艦渡來候者無猶豫可掃

们 候事

なく目常狂いの發炮なしたれても質は日本艦にてありし也で言語同断譬へ方もなき始末永く和歌山にて一奇の談柄ではなり 3. 中 报 し兵端を聞き候ては御國唇を引起すに當り以之外の事彌御手切に相威候節は早速可申達候間夫迄は何れも是迄通り平穩に取 六月廿日宿次か以て御城代松平伊豆守へ宛一躰外夷拒絶の儀は横濱に於て未談判中にて御手切に不相成候處猥りに發砲い れは有無を云はず攘夷攘夷で諸家の臺場々々か智道し既に大坂松平相撲守持場にても外國船へ及發砲だり迪京都閣老よりは 按に長州か攘夷の實行を舉けたりさいかよりして京都攘夷激徒の氣焔は飽迄猛烈を極め類りに 將は長州初浮浪の暴徒人數引率し來り加太炮臺に臨みたり折しも何れの船さも不分明なる洋風艦の洋中を鮭航 ひ彼方より襲 勅命ル素すべし断行せさるは違 來之節は打拂不害候へ共襲來無之に粗忽の所業無之樣近海御警衛の面々へ可達旨布令ありたるにも不拘東圍 動なるやこ親から炮身に打胯り暴威神追恰も狂大然たるには我有司等殆ご持あまし止 勅諚を 振り廻し せしかばい

### 七月廿二日宿次奉書を以て御參府 被 仰

H

### 筆致啓達

思 公方樣益 召候得共御相談の 御 機 姚能 被 儀 成 御 も被有之候間 座 候 間 回 被 早々御出 安 御 心 候 府被 將 又紀伊 成候樣被 中 納 言 仰出 殿御 候段此由可有演達候恐々謹言 參 府 時 節 1= 者 無之 御 大

七月廿二日

井

E

河

內

守

水

野

和

泉

守

有

馬

遠

II.

守

野 大 炊 ÚÚ

七月廿八日 御 家老橋 水 本六郎 左. 衛門 を京都 松平肥後守方へ 御使

御 相 談 0) 儀有之被遺旨 0) 御 庇 書 を持参す御 相 談 0) 次第難計と雖も 前 記の 如 く湯 府 より御 珍府 极

そし

て被

八月十三日 大 和 行 幸 0) 矯 勅 出 3

仰出

も京攝

の急旦タ

に迫り且

海岸防禦の

勅

命も有之故是等に付御相

談の

事なるべ

砂

寫

任

爲今度讓 夷 御 祈 願 大 和 咸 行幸 神 武 帝 山 陵 春 日 社 等 御拜 暫 御 逗留 御 親 征 軍

其上 神宮 行 幸事

月十三日

戊辰始 征き被 因テ レト シテ之ヲ沮抑シ泰ルヲ以テ天下漠然トシテ期限 メ夫ョリ伊勢ニ 振七 朝廷ニ起 末に曰く京都 仰出 起シテ外夷モ 玉體チ以テ天下チ率ヒサセ しリタル 何 行幸アツテ ノ憚 所以 ル處 攘フヘク ハ長州 ニデ 7 iv ハ關東ニ ハ盆田 天礼 ヘキヤ 皇威モ ノ店 玉フニ非ズハ恐ラク 右 先ッ大和 テ徒ラニ 衛門介チ上京セ 復スへク國勢モ サ拜 シ玉フ様 國二 鐵港之期限打過戸何トモ沙汰二 何事タル 行 二謀 輝クへ =/ 幸平 メテ チ リボ 知 =/ 皇威 シトテ國事掛り参政 IV 1V 毛 朝廷既三攘夷 ヘシ然ル時ハ幕府 ノナシ今ヤ外景既 ノ凌替日 大祖幷春日 二盆 及 ノ期限 々甚 ハサル ノ神感ニ巻 ノ諸卿ハ窃二其事ヲ謀ラレ ハ是が爲メニ膽ヲ失七諸國 シカ チ定 開 1 達 ル ケ皇國危急存亡之秋也就 メサセタルニ幕府 拜アラセ ベシト應司關自 胁 ノ所 ラレ此 為ナリ ハ私 虚ニテ軍 斯 ~中立テタリ又 タリ IV ノ人心 1: 二諸藩二合 斯 ハ提ケ 毛之二 チ定 親

DL 九三

諸士モ連名ニテ激烈ナル

ノ宮部鼎藏山田十郎(今ノ鳥取縣知事山田信道) 土佐ノ土方楠左衛門(今ノ宮内大臣土方久元)

御親征ト定マリ本文ノ如り被 等父子ハ其御方ノ人々ヨリハ深り悪ミ嫌フ處ナレトモ左アラヌ體ニモテナシテ其志ヲ遂ケントス此謀ハ吾等モ素ヨリ遂ヶ行 員水和泉守トイフモノ以前ヨリ長門ニ一味シテ此事チ企テ起シ三條以下ノ人々是チ信シ用と公卿達尹誘ヒ立テヌ中川ノ宮吾 攘夷ノ儀ヲ建言シタルハ大ニ **チ以テ外國ト戦と國家ノ存亡チ一戦ノ間二賭セントス畏りモ萬乘ノ** 公御父子ヨリ七月ヲ以テ嶋津三郎ニ贈ラレタル御書ニ御親征ノ御事ハ慥ニ 聖意ニハマシマサス筑後國久留米ヨリ浪人セシ ク外ニ長州及ヒ諸藩士浮浪 ハレストハ存スレトモ配慮ノ事モ少カラ子ハ御幾急キ上京アツテ彼輩チ拂ヒ盡サル、樣如何ニモ願ヒ入り侍ルトアリ此ノ如 トス日本ノ安危實ニ是ニ決スルノ場合トハナリケリ ノ徒カ 仰出次テ二十五日チ以テ 御發蟄アルヘシト定メサセラレタリ危哉武備未み整ハサル 朝廷ノ議論チ動カシタリト知ラル殊二眞本和泉守ノ原旋ハ最モ此事二カアリシト見へテ近衛 御親征ノ議チ唱へ内ニハ國事掛り巻政等ノ諸炯ガ類リニ是ヲ賢シ玉フヲ以テ朝議遂ニ 君チ九重ヨリ出シ巻ラセ親シカ軍旅ノ努チ執ラセ ノ日本

幕府衰亡論に日 府の爲に一縷の命脈ル繋けるは會津が守護職さして洛中に在るのみ是れ實に文久三年七八月の現狀にてありき(中略)是より 先き近衞前關白は窃に過激黨の舉動の粗暴に流る」を患ひ密使を薩州に送り三郎氏の上京を促されしかこも當時三郎氏は其 卿殿上人及ひ地下に至るまて溫和黨の人々は更に嚴重なる罰に處せられ目するに奸人を以てせられたり京都に於て纔かに幕 は今や過激黨の多數に制せられ六月下旬に至りては九條前關白な初めさして久我干草岩倉坊城廣橋姉小路中山正親町等の公 按するに前記九條前關白初嚴罰に處せられたるは左の如しさ云へり せるのみなり京都の延議は全く過激黨の有に歸したり長州に於て馬關の砲撃は頻に攘夷の氣焔を熾ならしめたり京都の延臣 た命したりさ云 の時輩に納られさるを察し且は英艦來襲の警報に接したれは上京に暇びく只其内意を在京藩士に傳へ緩急竭す所あるへき 將軍家は京都を去て江戸に歸られたり薩州は島津三郎氏曩に其志を得すして歸國し有志輩其藩邸

我入道 條 種 入 入 道 道 前 前 前 內 關 中 大 將 臣 白

其之御 儀 虚 役 解 及 退 退 ミ 召御 上被 召上慎言 入道蟄居上 同 蟄落居髮 蟄居舒官 思召有之 之上入道 永 調之上差 蟄 一辭官 Ŀ 居 ~ I 姉大輔父 大路娘 岩 Œ 中 押 千 久 姉 千 廣 坊 岩 權 親 小 倉 山 我 城 橋 町 路 種 種 倉 路 入 典 和 中 道 大 小 大 大 大 條 務 中 中 前 大 少 大 納 納 納 大 中 路 將 言 將 位 言 輔 將 將 言 局 言 言 局 夫

tļī 島 御 親征 九條殿家來 有 氷 條殿家來 山 本土佐大輔 之儀 御 親征 本 室 1 本 未タ は 其機會 內 外 主 宸意 を矯 = 無之 道 膳 記 娘 め

八月十八日攘夷 不 夷狄 召ニ不被為在候何レ 被為替候得共行幸御 延引被 御 親征 1 仰出 可被為在候得共先此旨更テ被 候事 候ものにて全くの 叡慮之處矯 宸意 候御沙 思召 仰出 1-不 汰之趣加 被 候尤於攘夷 爲 行 在 その = 相 叡慮 成 候 勅 段全 ハツシ 書

出 3

思

E

#### 八月十八日

戊辰始末ニ日ク ントノ決心アリケルが翌年二月將軍上洛ノ時浮浪、 寄ニ謀り奉ル虚アルヘシトテ各々中川親王近衛公御父子二條右大臣ノ許ニ推愛シテ申上次第アリタルニ何レモ御同意ニテ同 ケレ 親王近衛公御父子二條右大臣ノ方ニハ會津尹薩藩同樣ニ賴ミニ 河原二梟シタル所為ヲ怒リテ之ヲ追捕シタルヲ初メトシ專ラ長州并ニ浮浪ノ徒ヲ敵視シテ幕府ヲ保持センニ勉メタルニ中 良原幸五郎 チ何と奉ラセタルニ主上ニハ初メヨリ 都ノ安危ラ任シタリ然ルニ長州ハ國事掛リノ諸卿ト結ヒテ朝議ラ攘夷ニ定メ参ラセ果テハ スル人々ニテ ハ薩州會津 (初喜八郎ト云フ)高崎在太郎會津ニテハ廣澤富二郎秋月悌二郎手代水直右衛門ノ徒是ハ口惜キ御事ナリ左ラハ ノ雨藩ハ如何ニモシテ朝議チ回シ奉ラントハ勉メシナルヘシ然ルニ中川親王ハバ月十五日ニ参内アツテ天機 叡旨チ輔ケ奉り 松平肥後守殿ハ文久二年八月井伊家二代リテ京都守護職チ命セラレシ已來藩力チ擧テ幕府ノ為メニ盡サ 大事チ謀ルヘキモ 御親征ノ擧ラ好マセ玉ハズ御猶豫ノ叡慮ニマシマセトモ在朝ノ公卿ハ大率此舉ヲ主 ノ徒が足利三代ノ將軍等氏義詮義滿ノ木像ノ首ヲ等持院ヨリ取リ出シ三條 ノナキチ思ヒ惱マセ玉フ旨ニ何ヒ奉ラレタリト聞へケレ 思召シ主上ヨリモ符二仰下サセタル事アリシ趣ニテ真ラ京 御親征サ仰出サル ハ魔州ニテハ奈 、事トナリテ 川

勢ナ テ其 他 右馬頭賴德澤主水正宣嘉壬生修理大夫基修以上七 H テ参内アル此時供奉 キ十七日 守ラセ ケ 一シ朝臣 中 ノ諸藩へモ急御使ヲ以テ方今 流 、拂晓二松平肥後守殿 v 石 給上 小雖 七百人計 長州人ハ其 ノ長州モ 拂候樣被 スヘキ旨チ仰 ノ夜一同参内アツテ内奏二及 シ勅命 ケ モ命アル v 二背 事不 り從 パ諸國 H 仰 ノ徒士ハ何 キナ 意二 出因州 ヘテ方廣寺 晡 七下サ アラザ IV ノ侍ト *>*> 起リ • 1) 備前 頃 v 舉二攻破 遂二 4 汉 轫 毛 ノ形勢二付大藩ハ不及申小藩ノ面々在京ノ者早々九門外 V v へ退 上サ下へト 阿波米浮 v 使チ薩耶 パ 毛 v スル 鷹司邸 戏裝二 バ親 ハ交代ニ 丰 ハン サ得 3/ N E が翌十 テ肥後守殿ノ前後左右ヲ打チ園ミ禁門ヘトソ操リ入リタリ 尽 ~" ノ四 ハ刺 ^ ~ 脈違上 シト 時チ 僡 1 ザラシメニ、條中納言實美四三條中納言季知東久世少將通 N チ傳へ 潘 = 1 ヘラレケ 引取 果シ ・デ各 九日 移 卿 洛中 此四 シテ ノ参朝ヲ停メ 遂二本國 リヌ テ デ 々 使者 真正 藩 館刀ヲ関カシ大砲數挺ヲ陣門 松平肥後守殿チ召サ ノ騒動大方ナラス是時堺町御門 レバ薩州ニテハ速二人數ヲ堺町御門 是時七卿二モ 毛 一ノ往復一 御親 下リタ 叡念ニテハ 征 勅使柳原中納言殿チ以テ長州 毛 ノ梨 再三二及七 此所~ 止メ参ラセタ セラル 無之旨 來り合サ タリ 肥後守 ノ仰チ 折 押出シ 節薩 レケレ ハ薩州二交代セ へ可相語 N 水 承リテ夜未 毛 ノナ 州 ~操り出シテ変代ノ仰チ傳 ハラセ ハ長州 ニテ テ スワト云 ノ片御 1) ノ堺町御門 給 ハ詰合ノ人敷モ 頓 福川川 ハ是 E 一禁門 暁サ HI 沙汰二テ嚴重二 3/ 條 MS メラル ハバ打掛ラン 件に参うセ ノ守護 少將隆哥 韶アリテカ門 -、警問 中川親王 ~ 潘 メ其 九門 ス 路 IV

.. 1

White.

15

但三條中 納言殿 付 初メ七卿ハ八月廿四日ヲ以テ去ル十八日不法 ノ進退有之二依り被止 官位候旨被 仰 出 11: 他 公卿 ノガ 败 8

八月十八日 大和 暴動 追討 þ シテ 御 人數被差向

害陣 御 浮浪之徒數十 操 使番 屋 家老水野多門初 y 焼拂 齋藤某偵察罷 出 3/ 岩 13 人河 手 w 冒聞 ヘハニノ 內狹 メ出 越 ス 尚追 山 張加 手 邊 V 御 1 K 集リ 太浦 人數大 十八 1 注 進 不 ヘハ 日 寄合井 穩 未 = 水 明 同 1 野太郎作 縣 夜 3 關 動 y Ti. 條 有 鄉 之趣 御  $\mathcal{F}_{i}$ 1 相 手 代 助 官所 固 大 御 紀 州 3 御 人 夫 番 數 太 ~ 亂 K 大 ~ 頭 注 御 御 妨御 金 手 森 進 番 西己 頭 代 = + 付 柴 官鈴 郎 被 + 初 山 仰 七 太 木 x 付 被 郎 源 H 內 夜 候 差 左 處該 P 御 衛 初 目 HH 大 X 暴徒 洪 J. 阪 小 御 代等 外 嵩 橋 1)4 41 衛 7 木 山 殺 驛 郎 =

74

飛 申 侍 和 初 泉守 從 道 立 無之早 具 þ 候 共 稱 松 相 ·々鎮撫 平 用 取 シ 甲 敢 不 斐宁 岩旨 似無之樣 勅 命 可有之一 初 被 1. 相 回 號 x 大 心 達 3 候趣 和 依 得旨 阼 H 領 テ 即 脫 相 地 大 坂 開候二付十九 H 走之堂上方モ 1 大名 差圖 出 張 + 有之叉京都 1 水 頭 野 ~ 有 多 日京都 毛 討 之 門 守護 候間 手 被 手 所 職 司 何 1 代へ御 仰 御 松 地 出 人 平 ~ 數 罷 夫 肥 々人 引率 後 越 伺 之處右 守 候 數繰 橋 3 王 難 本 y 計 1 モ 1 ~ 出 出 御 早 萬 用 セ 張 々 1) # 罷 人 被 數 四 越 差 如 仰 日 出 付 何 = 體 候 相 1 之義 鎮 儀

鈴木源内チ襲 云 辰 命チ博へテ 河鄉 始 ハ父兄親戚 末 -先鋒 上殺シ陣屋ヲ燒拂動命ト號シテ近傍ノ年買ヲ牛額ニ減シ直ニ京都へ買クヘシト下知シ天 日 7 ノ命 = 長州 毛 義チ絶 ナ 下シ 八大和行幸尹企此際藤本鐵石松本謙三郎 タリ レ庶人トナリ去ル 1 1 ヘリ **サ奉シ御親兵浪士等百九** 五月京都尹脱シ毛利秀齋ト名乗り ノ徒 十人計リチ從へ 1 先ッ畿内 ノ地 =/ 力 テ八月十七日大 チ取テ根據トナ 御親 征 ノ事 起り 和二赴 ス ノ川辻ニ ~" =/ シト = き五條 1) 屯シ 長州 テ中 タリ 山 ノ代官 忠光 IJ

之ヲ本 此 此 騷 騒 擾 擾 記 1 世 漸 日 稱 次 ク ナレ 3/ = 隨 月 テ 大 = E 至 和 編 リ平定鎮撫 1 人 天 セ 誅 140 組 却 テ b 云 錯 ハ十月 雜 ツ蓋 不 1 = 涉 3/ 1 暴徒 嫌 V リ此 r 自 N 稱 ヺ 件 以 專 ス ラ テ w 御家 處 别 -= テ 蒐集附 = 係 近 來 ルノ記 京 銯 師 1 等 事 ナ 多ク = ス テ 暴徒 頗 IV 紛亂 セ

八月廿二 H E 親 町 13; 將 殿守衛 人數 長州 派遺 1 儀 御 所 3 1) 被 仰 出

暗殺

7

行

Ł

天

=

代

テ

誅

戮ヲ

加

フ

1

主張

遂

=

時

ノ

流

行

言

10

ナ

IV

=

至

V

1)

y

正 親町 1) 將 長州 爲 御 使 差出 被置 候 趣今般 爲迎御守 衛人數 ノ内 无 十人明 日 發足彼地 可参旨 破

仰付候事

八月廿二日

八

月

世二

日

大

阪

表

~

御

出

馬

被

游

御 Ŀ 京

> 朝 佐治 葛 + 議 THI 外 田 脇 宫 山 人 两 流 流 變 流 流 ツ 流 . = 出 張 外 高 津 中 北 被 御 召 城 山 野 村 嶋 何 展 宗 出 直 楠 金 小 3 御 迎 之 太 之 之 七 家 1 郎 助 丞 助 郎 為 = テ 御 1 家 左 初 之 面 井 々 伊 出 關 掃 炮 竹 大 金 嶋 術 田 森 張 部 口 方 流 流 流 流 彼 頭 殿 仰 松 小 平 廣 高 隱 III Ш 何 江 嶋 V 肺 井 馬 口 兒 與 守 æ 保 次 劔 酒 權 德 左衛 鎗等 才 井 太 之 之 若 狹守 郎 門 助 助 1 武 邓后 殿 者 -)-

右

正

親

町

小

將

殿

1

去

N

Ŧi.

月長州

亞國

船

炮

顺

之際

監

察

使

A.

褒

詞

7

賜

w

東加

使

3

テ 下

间

之

院

此

回

順

不

大

膳

大 夫

殿

1)

3

3

3]

同 # 五 日

世二

H

若

山

御

出

III

同

仪

貝

塚

驛

御

泊

世三

日

夕七

時

华

大

坂

天

神

橋

御

屋

敷

御

着

御 E 京 條 御 城 ~ 御 着 被 游

世 ju B 朝 時 大 坂 御 出 馬 同 夜 枚 方 驛 御 泊 世 Fi. 日 夕 华 時 條 御 功龙 御 着 座

右 = 付 於江 月 表 左 芝通 y 御 老 中 御 達 但 日不詳

# 可 紀 有 伊 Ti. 殿 日 御 京都 大 丛 候 坂 段 交 ~ 被 御 彼 相 申 Wii 達 場 越 爲 候 候 巡 處 通 見 松 = 當 平 御 肥 座 月 後 # 候 守 屍 京 日 3 1) 都 和 之御 申 歌 越 山 候品 樣 表 被 子 致 毛 毛 有之候 有 發 之候 途 间 所 = --付 付 -テ 大 條 暫 坂 御 表 ク 逗 城 ---留 不 被 被 防 妆 致 迎 逗 到 [1] 着 留 被 致 候 人 不 數 指 細 召 揮 1 並 = 儀 ii テ

四 九 九

ハ同人ョリ申上ニテ可有御座候此段申達候樣被申付越候

八月十九 日 公方樣御上洛之儀 被 仰 出

不遠内 御上 洛可被遊卜 思召 一候御頃合 ノ儀ハ追テ可被 仰出段詰合布衣已上ノ面々へ於芙蓉

間 御 老中 井 上河 內守殿演達 ス

幕府 氏の を發したるにより氏は幕府に使を送り此機を決して失ふべからす將軍家には速かに再度之御上浴あるへしる忠告し公卿に對 ひては今春將軍上浴の時の如くに猥りに幕府を輕侮あるべからず幕府に委めるに至當の威權を以てし以て 盡力を悦び幕議を決し將軍家は再び上洛あるべき豫定なりを公告したり 朝廷の弩樂を保たせ給ふへし是今日の得策なりる忠告したりければ公卿も固より此忠告を納れたれは幕府も亦大に島津 衰亡論に 日 島津三郎氏は 動を得て決然薩摩を發して上京したり氏が調和説たる公武合體の宿論は今日に於て其機 皇國の安寧を謀

八月晦 日當番御目付ヨリ御城附へ達 於江戶

非常 節爲御警衛六卿 川邊ヨリ鈴ヶ森邊御 固 人數御差出可被成候場所引渡幷人數御差出 ノ比合

等大目付 御聞 合可 被 成候此段可 申 越 候

御固 一十月 = 至 テ 御 免更 = 喰違御警衛 被 仰 出 汉 1)

ス

是月江戶常府御 は日に非にして諸藩競で國邑へ 1: 國 詰遂に常府となり又は好て常府を出願 初 8 絕 よりの て其 制 例 を不見されば往 江戶 用 人江川 在勤は若山より交替勤番し或は常語を稱し五六年つゝ滯在の分もありし 左金吾大野藏 々若山 引取國本を固むるに汲々たる際此機に乗し江戸常府削減 を江 人三輪源十郎 の者 戶 と自 増加し近世に至ては上下合せて六七百月に及ひ か 若山 ら其説や 移 異に 住. し意氣投合せざる傾 きあ 0 b 策最 時 他

藩

常

起 馴 皆其心事を愍察せ ていつれも若山へ移住す是嘉永癸丑年罪を以て友ヶ嶋在勤を被命し他は近世 すべからずとの定議を以て先つ首に御用人三人に著山 n た 3 墳墓 0 地を去るは 人情の 不忍處 なれれ は 権職の 者 一勝手を被命たり依 より て変 先共質を駆け て三人の 一絶無の 3 事なれ 者 \$2 水 は 月を以 衆心 ば人 恋

も急務

A.

つ國

用

をも

可減との論議專ら若山にて主張

頗

る時勢適

切

の議

ど御

嘉納然

\$2

ごも数

世

爾來續 n るなり 人々若山 勝手を可被命之處攘夷鎖港長州 征討等國 々多事遂に其暇あらずして維 新 毛

九月朔日諸藩士浪士等堂上方へ立入間敷旨被仰出

是迄諸 叡慮 候次第 藩 士弁浮浪 ノ儀有之候間已來右樣之儀 人等諸家へ 立入 暴論 ラ唱 無之樣 ^ 取 候 統 3 被 1) 仰 被 出 惱 候事

諸藩 士堂上諸家へ立入候儀已來各藩ニテ役 々人員相定名前傳奏へ 差出置其他ノ輩猥 リニ立入有

之間敷被仰出候事

右之通 リ被 仰 出 候間諸 侯在京在府在國 在邑共不洩樣早 々可被 相

八月

幕府一衰亡論に日く是迄は一途に攘夷御實行の御催促ありしか上に たるが矯 く御變更あるへき理由はあるべからず難に攘夷 勅にやあるべき恐なから眞偽の程の分明ならさるは如何さ各々疑惑に及びたりけれは再ひ 御親征さ仰出されたるが矯 御親征迄も明らさまに 勅の合なるか但しは今の御延引 仰出され か 仰出され 朝にか

宸翰を諸藩に下され

是迄は彼是眞僞不分明の儀有之候へさも去十八日以後申出候儀は眞實之 朕が好意に候間此邊諸藩一同心得違無之樣さの

を針するの所為なりき論し慣懣に繼くに誹謗を以てしたれるも廷議は懺然さして爲に動かされざりき を示させ給ひ次でに是まて諸藩士云々(本記の勅諚也) き達せられたり是に於てか過激黨は益々價連し全く奸臣等が正

九月五日攘夷別 勅使被 仰 出

京都所司代ョリ京地詰之者へ被相渡候書付

攘夷別

勅 使 太宰帥熾仁親王

戊辰始末二日 中二長州 八周ヨリナリ薩州二於テモ攘夷チ行ヒシ旨關東へ聞エタリト次二大和 ク 關東ニテハ先キニ將軍家京都ヨリ御歸府アツテ攘夷ノ事チ議シ給フトイへドモ群議紛然トシテ決セサル 行幸チ被 仰出 タルモ幕府力鐵港 ノ期限チ

等閉二打過タルニ起レリ此御沙汰ハ十八日ノ變ヲ以テ御見合トナリタレトモ同十九日諸藩へハ

今般 行幸暫延引被 仰出候へ共攘夷ハ早可遂成功累年ノ **叡念二候依之勤王之諸藩不待幕府之示命速二可有掃攘之由** 

叡慮被 仰下候事

ト達セラレ同日幕府へモ

月廿四日松平式部大輔出府之頃何 去ル六月廿九日攘夷期限等ノ儀不都合ノ次第非一候ニ付小栗長門守ヲ以テ御沙汰之處數日右ノ次第御答不申上候ニ付幸七 天繼登京之砌前件御催促被 仰下候處今以因循打過如何之事ニ思召迅速可奏攘夷ノ成

功嚴重御沙汰之事

ト被 延ニ奉對テモ天下ニ對シテモ最早鐵港ノ事ヲ忽ニ爲シ置キ雛キノ場合ニハ迫リタリ且又尾張前中納言殿ニハ此際 二依リテ八月晦日二上京アリケルカ 仰出加之九月五日ニハ有栖川親王チ攘夷 朝廷ノ御模樣偷攘夷ニ在ルサ見テ若シ三港サ學テ鎖港ノ功サ奏シ難クハ貴テハ横濱ノ 八別財使トナサレ關東へ下リテ攘夷チ促スへキ旨被 仰出ケレ ハ幕府 珈幕ノ命 朝

談判二 動使御下向 毛 親王ヲ關東へ 外國公使 取り掛リタンバ ノ御事ハ必ズ御猶豫アラセラル ハ一向二取り合サリケリ 差下サ 東方 ル 使ヲ差下サ へき御模様ナリケン 然ル te ラ ハシト 處島 ル 海三河 事. ハ三郎殿ハ中川親王ノ許ニ參ラレ横濱鐵港 中上ラレ尾張前中納言殿ニモ ハ何卒御見合相成リタシト願と申サ 殿召ニョリ十月三日ニス京アリシニ 紀伊申納言ト共二帰東ニテハ既ニ v ノ儀 朝廷ニハ尚攘夷御催促

ナ

鎖

サ

ル

ベシ然ラザ

IV

時

ハ又々大事ト相成

り可申ト關東へ忠告セラレタルチ以テ幕府モ始テ

橫濱鐵港

ノ談判二及とタ

如何

二毛

行

ハル

7

1 有

横濱鐵

### 九月六日選 士貢獻御 苑 被 仰 出

為御守衛諸藩應石高强幹忠勇選士貢獻之儀御涉汰 御不本意 當節富國 傅奏ヲ以 强兵武備充實專要ノ折抦各藩選土貢獻候 思召 7 被 候間 仰 御 出 殘 候旨松平肥後守被申聞候趣ニテ所司代ョリ京地詰 念 = ハ 思 召候得共各 被 差返 ラ = 付先頃以來追 27 一候旨被 自 無之事 一然費 用 仰 机 出 々貢 嵩 候 渡 弊 獻深 ) 1 老 御 划道 रेमिर् 工 被 足 = 相 E 思 渡 相 召 候 成 候 候 ラ 然 w 處

### 九月七日 御參內 被 游

但

人數屋敷

-

差置

非常御警衛

वि

有之尤御守衛名目

=

>>

御 参 內

龍顏御拜 今朝六年 時御 被遊首尾能 供 揃 ニテ御狩衣被為 被 為濟 又々近衛家 召近 衛家へ 寫 入 被 御狩 爲 入 衣 御 = 都 召替· 合御 夜 JU 見 時 合 過 御 衣冠 條 御 -被為 城 へ歸 御 **召**替御參內 有之

九月十四 日 周 老 鎖 港 1 事 7 各國公使 へ應接且其 使節 ラ外 或 ~ 派遣 セラル

開 各國關係重大の儀に付二國限りに應對はなりがたしさて更に取合はず只此方より述られした聞たる迄にて退散し翌日英佛よ 殿にも蔭聞に御越ありし處亞は初に條約を結び蘭は舊交の事に付先へ此二國 或 は何しらの體にて江戸市中見物の事申出外國率行神奈川へ俄に出張して止めたりさなり 起 原 1-日 < 此日より鐵港應接御取掛之旨会せられ操練所 へ亞さ蘭さの公使呼寄られ和泉守周防守若年寄集會し一橋 説れ他に及ばんさの策なりしがかかる事柄は

使抔さは固より成功すべき道理なく唯各國の愚弄な嵩むへきは明に見へ透きたるにも拘はらず曲けて其愚な演するに至り 人頗る攘夷說を主張し遂に各國へ使節を(英佛米閱か)派出し其政府に就きて談する所あらんで決せり此時に當り鎖港の御 此時公使等は條約を執りて肯せす徒らに其嘲笑を博せしのみさ左もあるべし常時の總裁は松平大和守(川越侯)なりしが此 しものは誰そや而して其使節を被命國家の犠牲さなり爼上に登りしは左の三名なり

外國率行 池田筑後守 同 河津伊豆守 御目付 河田貫之助(相模守)

年七月歸朝す幕府使命を辱しむるさなし官禄を削り禄を沒收す事は同年の記に詳なり 右三使は先つ佛國に入り議する所ありしも果して納られず到底說くべからさるか悟り竟に他の各國に赴かずして翌元治元

一九月十六日初テ農兵ヲ組織セラル

國初以來浦組ノ制又地士帶刀人へ小銃配置ノ事等アリト雖モ僅ニ一揆海賊ノ警備太平無事ノ作法

ミ今ャ大和騷亂ニ實驗農兵必要ノ議起リ本日左之如ク命セラレ タリ

津田楠左衛門

農兵惣裁可相勤トノ御事

格合之議ハ追テ可被 仰出筈

右ニ付栗山俊平 山 本弘太郎丸栖村同心 岸彥輔以下小普請 の六名へ當分津田楠左衛門差圖を受け農兵組立之儀相勤可申旨を達す 駒木根又助 秋月善之右衛門御手筒同心 岸嘉一郎格助養子

一九月廿五日大坂へ御入城御守衛被 仰出

於京都松平肥後守殿を以被 仰出

衛 大坂へ入城守衛并海岸防禦筋厚可被 了面々弁諸藩共指揮被在之候樣可被申上候事 相心 得旨被 仰出候依テハ御所御用濟次第彼地へ被相越警

但 御 所 御 用 中 1 家 老 ---テ ोर्प 被 相 勒 候 4

月 -1 日 攘 夷 别 勅 使 御 猶 豫 被 仰 出 試 奏衆 3 1)

達

有 栖 Ш 51

平 右 肥 爲 後 攘 守 夷 言 勅 上 有 使 之右 關 東 下 -付 向 之事 暫 7 御 被 猶 仰 豫 出 之儀 候 處 尾 儿 月 張 + 大 納 70 日 H 紀 3 中 1) 於 納 横 ii 濱 願 鎖 出 候 港 談 = 付 判 狐 取 余儀 掛 1) 暫 候 17 儀 御 無 猶 相 递 欒 被 1 松

### 仰 出 候

同 日 京 都 御 發 駕 大 坂 城 ~ 御 入 城

今

曉

七

時二

條

城

御

發

駕

伏

見

--

テ

御

小

休

夫

3

1)

御

船

=

テ

夕六

時

御

着

城

有之水 今 面 右 1 接 江 1 有 戶 形 之樣 野 在 势 幕 大 府 Ħ. 府 炊 御 御 3 = 題 家 場 P 1) 老 大 被 所 1 遣 江 7 抦 坂 度 以 万 F ~ 御 テ 處當 云 御 老 U 入 E 中 被 時 御 城 熊 御 心 仰 御 野 配 守 Ξ 衛 直 入 ---依 山 付 書 1 7 テ 爲 先 海 兩 當 御 岸 ツ 警 人 太 不 防 携 衛 禦 3 取 帶 敢 筋 y 新 宫 + ·E 御 被 月 表 御 趣 十 家 意 右 ~ 來 出 八 振 1 欗 張 等 前 日 大 中3 原 不 記 盆 此 曲 阪 被 度 H 太 御 验 仰 郎 承 井 御 知 出 ス -E 似 ---洛 從 游 依 吾 度 E テ 被 H. 衛 7-IF 御 1) 仰 建 然 被 X 出 言之儀 V 出 候 1 候 付 -72 當 テ ·E

右 = 付 御 老 中 3 1) 左 1 返 書 差 E w

被 成 前 度 成 略 儀 度 云 思 = K 召 付 尤 候 御 ---尤今度 大 末 儀 存 ---候 御 兀 1 思 來 軍 艦 召 1 御 = 候 テ 趣意 得 共 御 御 1 當 上洛 入 城 時 御 不 被 容易 游 守 衛 候 故 御 被 時 時 仰 節 浪 付 浪 花 並 候 城 非 城 1 \_ 細 儀 御 着 座 ハ 樞 座 候 要 被 111 游 分 1 御 候 厚 117 115 7 被 御 所 御 11/5 御 wit. 人 11 衛 城 被 2 成 御 候 III 此 樣 被

+

合等 申 1 j. 追 候樣 テ 御 被 達 百 仰 申 付 E 候 候 尚 先 変 1 御 細 請 匆 御 々 如 斯 御 座 候恐惶

1

L

洛

之上

御

1/1

汰

Æ

口

被

寫

在

候

間

左

樣

御

承

知

मि

彼

成

候

此

月十 74 日

酒 井 雅 樂 训

此

外

御老中

連

納 言 樣 侍史

中

月十 日 夜 澤 主 水 E 公脫 卿走 但 馬 生 野 御 代 官 所 7 襲 奪 忽 = 3/ テ 敗 滅 ス

是去 郎祐 膳 學 云ふ和歌たよくする。 旭 Te h 坝 1-御 名望高 窺 絲 猛 Ut 入 所 代官川 左馬藏 3 13 3 藩 3 2 h 姓名 居 八 而 3 企 V T L た 月 崎 十三 在 T 3 を變して秦安医と稱し八 Ŀ n T T 之輩幕府 當 北 は は 住 は 生 北 之を 之を 大 日 時 野 垣 垣 せ 之變 和 晋 告 3 虚 銀 賛 本 太 無 Ш 太 天 0 成 て 田 郎 誅 郎 僧 御 上 深偵 な但り馬 h 中 組と密に 在 靜 代官 L 小 島 小 太 K 觀 を恐 後建 111 太 誘 郎 3 太 T 京屋 過激 導 郎 郎 こそ適 称 上 都村 n 府庄 猪 謀 兵 3 せ 知屋 京 衛 當 月 生 黨 1 太 To 事今の 都 息 通 + 里子 當 域 は 慣 め な國る道 智 進 養 九 役 な 1 應 は 彦舊 五郎に 挑 H 所 事 h 父 滕 飯 1-中 此 那 俊 京 容易 沼 走 不 1-嶋 者 堪 出 间间 市 代石 各 簡 太 郎 な 學 風 15 場 る神 平 破 入 郎 俗 逃 等さ 裂 せ 3 問 村 1-原今 兵 学の 農兵 を變 京 衛相 あ 82 1: 丹波路 談 1 め h 部 ご説 庄屋高 事 諸 妙 取 等 L L 3 安 立 T 襲に 3 合 B 田 之事 但馬路 70 寺 共 預 得 せ 0) 本 經 遙 達 出 1-5 3 也 田 T 1 折 L 張 泡 兼 1-兼 小 但 巧 播 其 节户 所 T 1 1 太 馬 爱に 及 1-京 應 入 B 世 郎 湯 U 都 一静觀又素行 說 援 111 0 \$2 整 局 播 义二 舊 多 1 3 0 h 散 なさ 家 激 然 U) 勸 物 州 0) 温 庄 胍 徒 る K 土 8) 泉 木 其 屋 多 h (1) 平 等 田 時 0) 組 2 平 在 通 來 本鹿 网 分 L 亦 V. 野 ~ 锏 T 名高島 b 1/ 13 は 事 师 但 次 太 \$2 郎 郎 運 馬 兀 y

當の 井屋 備 村 庄 L 0 h h 1-7 数遣 於是中 をな 出 目 后 T 在ての 3 爱 下 武士一二人抱 で引合せ 歸 L 3 吹聴して頗 し是等 傳 3 嶋 b 遡 左 安左衛門等や 逅す 島 太郎 來 內 共に養父郡 衛門方に 約 0) は汎く同志を糾合 n 費用 頻 兵 に係 依 h h 衛 此 りに村 T に之が 潜伏 へ置 比 本 方 に宛てたりとなり又北 り事ら北 歷 市 牛 田 問 場 宿 野御 之内 もよからんとの事 中 は秦平 し書 村 推 小 泊 薦を す太郎 代官所 壯 大 垣 不 語刀剱. 三晋太郎 橋 野等 せんと九月 活氣 計 又 斡 平 右 兵 0) To. 野 旋 の者ともに交りを結 衛門 して御 0 養 次郎 衛 を所望熟寶 元締役武 父那 盡力する處にて村 は 不 \_\_ 12 兼 垣 1-日を以 て遂 奇遇· 城 代官 は此此 て期 八鹿 村 井 に 庄 暗に武器徴 中 1-木 L 間に淡路に航 村 島善 藤崎 舊家 取 た 田 旒 持 3 郎 人 小 を日 太郎 右 庄 事 は 宿 せしむるに川 は 屋 故 衛門 多氣 1/3 しむ 今 發 illi の書 透 森 は 々役所に出 高 るな 村 郡 L 適 一 兼 の下検分をなしつ 文助 瀬 盡骨董品一覽之事 や巡在 稻 庄 々旭猛 て手管を合せ 變應 兵衛大江 村 田 足 E 九 方 立 は世 郎 し酒 勤なさしむる し了 も死 1 與惣右 1111 兵衛 11: 11: E b て八月 が農兵 合う 物 助 4 h 1-為に 等 腦 ン大 循 派 1. 是皆實 門 を 11. より 0) 1 8 催 11 名士: ik 和 胩 Ħ. 朝 T し水 膝 應 な 辣 方 水 さなした H 援 那 147 Mir. 高 \$2 视察 H が借 巡 栗 は 京 但 H 庇 村 村 lilli

庄 曩 組 屋 立 盡力して九月五 1 重立た 一規定 御代官所よりも農兵取立之事を許可し村々へも觸狀を廻したるを以て中嶋太郎 書や る四十 編み之を出 四人へ 日養父郡市場 周旋方を命 場之御 村普 代官 下役 賢寺 し苗字帶刀は追て可 人 ~ 村々の有志十一人を會し農兵 ~ 渡 L け n は 申付 七 日 3 1= 役所 達せり より され 組 は は 立 朝 村 來 協 養 々に 此 父 會 を開 兵衛 啊 道場を設置 郡 3 はさ 農兵 町 頫 h

H 夜撃剣及び鐵砲の稽古を勵み武器馬具の類を調達飾り立てさながら士分の氣取りをなすに

至る

爱に備 らん 徊 月十八 出 集合さ と長州 て引 嚴 日 中 倉敷 揚 I に生 上に搜 事 に赴 H 野御 12 ほ O) b き秦本田等は 索を遂けたるに激徒等は早くも所在を暗まし他方へ避けたれは與力等は手 0) 御代官病 如 かに京都 代官川上猪太郎 斯 形勢切 痾 (1) へ聞えげれは二十五日夕景に京都より與力同心等數名突然生野 地方 追に至れ 為め公務澁滯差支不一方に付暫時出 1-~ 申來る依て川上は其翌日倉敷へ出張したり又生野 身を潜めて事ら準備 るや 以て北 垣 二音太郎 0) 任 平野次郎等は急き三條卿や に當れ 張就務依賴之旨使者 h 擁戴し 邊浪 to. 以 役所 を完 て九 水

養 温 北 水 すべし生野に入て義の為に斃れんのみと勵しけれは衆亦其議に決し道中は 大に物議を生し急激尚早め二論沸騰士氣頗る沮喪の體なるに澤は奮然叱呼し事 語らひ夜に紛 絶せられけ 正 泉に入浴さ稱して但 垣 の爲め登山せられたれは宿所手當之儀心配吳たしと屆出同勢は三十人計りといへり元締役武 殿 4 總勢を三組となして但馬路へ向 去る八 野は n 海路長州に至り三條卿に謁し れて 月中京師 ば更に澤主水正宣嘉 逃 延ひ三田尼より舟に搭して播州飾磨の津に着き澤は の灓 馬に入 b り森垣村円應寺に投宿す於是本田 勅勘や蒙り長州 卵の内内 へり于時大和敗衂 を説き伏せ遂に十月八日同氏を引出 切に要請する處あ ~ 下向の處今度 の報に接し或は計畫種 りしが は生野役所に至り今般堂上 勅勘 同 . 卿は時機未だ至らずとて拒 御 免に 姉 松平 て歸洛之序暫く 小 し同志四十余人を 々 路 阿波守城 0) 成否は 龃 Fi. 齬 郎 九と稱 せ 天に任 しか 泽 崎 ば 0)

井 御 長 刀に 代官留守 は 質と T 澤の 思 ひ太田 中之事 乘物 周章狼狽急き中島を呼出し擧動を探らしむ是中嶋暴徒に左祖しあ を警護し百人に近き壯士 次郎 右 衛門 そい ~ るに旅 體之者共物 館を命したれ 々しく押込た は本田 の案内にて前 \$2 は 武 井 後左右、 0) 態 き不 るを知らさ は扱身の 方殊に 鎗

る

なり

る兵器 播に 暴徒 3 と稱し名字帶刀を許さる 平 無 益 て百 野 は + なり 次 は 勿論 郎 月 万石を朝廷守護料として差上られ 十 と遂に官金千三百兩米穀は庫入 は 金錢品 武 \_\_ 井に向 日 夜 物不 九 ツ て當役所 時惣勢 殘 し也 差出 ご最敷 すべ 隊伍 即 刻 申渡し且 明 te しさ演 組 渡 す 2 俄に御 0) 內 . ~" ~ しか し其 儘 役所にも加 五拾万石は 引 渡し 代官 13. 理由 武 役所一同 井 は這度澤卿 所 は意 地 擔せば へ押寄 元百姓共に下され 外 相當 0) 0) せ 松明 1 者 勅 は 1-U) 示 打驚きた 知行遣すへ 命 ip に依 振 砂 りか 尚 h 門戶 御 Ti 0) 82 V 姓共 3 地方 1 を打 も彼 n [11] 1-ば備 38 て逃け 调 御家來 破 後 て関 5 あ 丹· 去 2

h

72

朝廷を 賊足 暴徒 る 11-太皷 め 利 恐 は思 蔑 を打鳴らし槍銕砲長刀六尺棒竹槍等思ひ \$2 如毒 與 多 ふ存分仕 せ くも し急使数十人を發して國 す 樂を獻し 賴 今上 濟したりと勇み立 排 敷 皇帝 被 叉奸 思 は逆 贼 松平 召 候條 贼 肥 0) 大將澤 內各町 後守始 早 圍 K 中 馳 1-村庄 集り大英 は偽 は自 被 為 屋 謀 から筆を 義を を以て 在 觸 實 得物を提 派 廻 1b 不 取て幕府 奸 け 俱 禁門に亂 け村 12 贼 戴 は To 天 各町 逃 暴政 々目 0) 響 V 人 FI 村 帰 や逞し III 也 の旗 自 0) 尽 们 混雜 is 学法 馬 幽閉 提 挑 は 院 灯押立て我先に ihi 夷 は 名 襟 北 公 0) 狀 2 朝 卯卯 勅を 1 0) 0) 0 提 激 溶 時 烈な 不 へず 内 1-本 8

を築き鯨波 野 馳 を作て凄まじく其敷無慮二万餘人と聞えければ軍氣大に振 集るもの恰も長堤の一時に決したる如く十二日の夜に入ては生 ひ天 地 野 3 銀 為 山 近傍 め 1= 動 は 人 カコ の山 斗

姓

趣

真正 如 夜 然る 守 方山 H 1= 十三日 りなり たきは大 0 1= 時 被下半年貢 n に押寄 ご敵 憂國 紛 策を講 口 は 代官所· 姬 村 n 拂 暁に 者 將 路 0 1-T 同 0 澤に 散 來 來襲を待受け又一方には斥候を出し粮米を徴發する抔其用意中 は 漏 は L 為 々に 3 知 或 南 下 収 大 す 向つて今此地 3 山 は 民御 河 立 配 八 所に 逃け 0) 地 郎 0 篠 は 藤藏は甲冑陣 沙 事以 雷 歲長州六人 憐恤 勿論 H 失せた あらすと言葉巧に説 龜 汰 火を伏せ伏兵を置き間 頻 山 來 京 0 御 な 柏 初 地 都 に各藩 りか りけ 近傍 原豐岡 制度なりと雀躍喜 下百姓共は め三千の農民にて備 羽織にて各村々の宿 るる れば素 の領 0 等三丹播州 次第 大軍を引受るは大和 地 よ 高百万石 き勸 天朝 に本營なる高 b 烏合 道には火矢棒火矢を備 の各藩 め 悦 御 0) せさるは 直 しに固 天朝守護の ~ 是民 北播州 民帶刀勝手次第との三ケ 所を廻り本営よりの は幕府 より 風際 橋 0) 甲 口 なし於是暴徒 長袖 覆轍や 鶴唳 太郎 為貢 0 1-急命 は 人獻の事 0) E 關 深尾源治二名三 踏 を下 公家育ち臆病 に應し追 へ大 口 む 大 は愈 もの 綱介 へさ狼狽 木大石を釣 次 内 た同 郎 li. なり 條の 討 也と觸 十万石 等 17 到 0) 部署を定 して なり 千 神に 無名 郎 大 掟書を掲 り抔し 軍 有 n 我先 襲は II 餘に 渡す其 U) 四 Vt 地 戰死 新 方 め 22 て攻 南 百 よ 示

b

12

何

かっ

は

以

て地

3

~

き脆

くも東雲告

3

比

密

道

より

播

州 路

さし

て逃落た

h

斯

は

知

らっつ

汉川

何に

唯

大

將

0)

25

北垣

一背太郎

平野次郎は終夜事を執りつ、拂曉本營に至り見るにこは

12 恰 を詰 是まて 山 如 h 5 忽ち 及 何 3 口 我等 ひた 掛 首 飯 村 3 也 1 H 表裏反覆 13 3 0) 來 り是實に十 3 0 牛 循 和 前 b 뺇 同 野 73 歌 を留 て銃丸 は 八 0 より一 郎 如 して罵り立 北 唯 初 兵を引受潔 後 < 8 しの 月 士 群 雨 里 屬 b -1-影 TY 龙 人 2 來 距 謀 [][ 0) 0) h 如 禄 13 3 にて影も形も見えされば其憤慨惹歎は呼 日 山 くな 重 者 行憚 0 < 22 討 E 他 或 は 八 なし は 1-るに暴徒 死 順 る處なく遂に筒先 ツ 攀登 耦死 9 時 1-10 少しも早くと續 過 1 しと 或 り三百餘 0) しらず は 工事 は 自殺 勇を奪つて突戦するに 各覺悟 也 程 と云 人一 1 なく 其 揃 2 ip 餘 齊筒先下りに 極 斯 ~ い 前 む < は T 洮 獨 後 2 3 も餘 走谷秋 知 E 3 15 周 账 6 3 得 方 3 打出 -1 部 で 0) 1: ~ 逃去 時 農兵 分 かたくさ 1x 32 は 寸 0) 13 1 勢ひ 右 情 b 張 は 间 往 H 生 木 八 1) 當 里产 失 左 \$2 n A 郎 共己 は 在 12 45 ご事茲に h 0) 下 模 かっ 切 逃散 全 樣 問 32 〈不 洮 12 く今は 10 でる 26 開 7. 3 定 3 知

此 不 時 Ĭ. 打 、姓名左 死自 又 0) 者 又 は 間 道 70 洮 放 士 兵之為に 討た n 或 は捕縛 せられ T 各藩に護送 せられ 8

勘

1

猪 出 太 石 郎 淶 仙 は 飛 石家 帮 1= 1-接 ては十二 倉敷 より 日 1-畫 事 戀 夜 兼 10 闡 行 廿七 3 即 日 H 歸 及 陣 ひ十 3 ---いり 2 B 兵隊 電子 餘 人 を出 發 せ b 御 代官川

Ŀ

先澤 發はり の仙 為に富 捕られ同藩へ護送入獄へ使者之途中出石藩

日十 播州路の 夜本營を脱し山中に が死す Ti,

> 太田 中 六 條 郎 右 右 循 門計流 京 熊本 太郎本名吉村 事川 主

關 長曾 我 太 部 太七 次 郎 郎

高

橋

甲

太

郎

本

H

小

太

郎

澤主水石 正に尾し中國に走り病て死

姫路藩出兵之爲に就補投囚虚無僧に歸し農家に潜伏十 五月

母に止められ十七日油屋太助こ稱し島取に走る生野を抜け出間道自家に歸り自殺せんさせした

上播 上兵の爲に討る る走り

同 所 就 縺

藩の獄に繋がる 捕 はれ

こよりにて六脈を括り口に衣服の綿を詰込み自殺す伊田村にて土兵之為に就縛出石藩の獄に繋る獄中にて

島太郎 兵衛弟 黑 H 與

=

玉

平

北

垣

哥

太

郞

中

島

太郎

兵衛

中

平 野 次 郞

水戸藩川 横 田 友 次 郞

叉

左

木 村 辰 櫻田 の郎 助 界に 組

せしし

伊 南 藤 隆 八 太 郎 郎 僕

Ξ 多 田 牧 彌 謙 太 介 郎

+ 申 付 支 月 配 pq 所 日 京都 村民共之内浪士に交り金穀を貸與 より御目付戶川 件三 郎 外五人 生 L 加擔の者共夫々入牢 野代官所 出張詮議の 申 付る 末當 所役 的時にして赦さ 人等數名に 外關 謹 係 愼

0

18

石藩に被捕同藩の

獄に繋る

出

生 野に 捕縛 出 石藩の 獄に繋る

尙生 ||逃走の途中追跡者の爲に殺さる| |野を脱走城の崎温泉場に潜伏

森垣 村圓應寺にて重病中姫路藩に捕はれ

獄死

す

者共は 何 n も影を藏したり

翌 京 都六 元治 角之獄 元子 年 1-正 投し 月六日付 同 年 を以 七月 二十 て出 石豐 日 を以 尚 妣 T 路 间 (7) 斬 溶 1: 處 1-せら 沙 せら n 12 机四 紙者を悉く 京都

1-

護送せ

改

+ 月 廿三日大阪 御 發駕 + 四 日 岩 Ш 御 着 城 被 游

-1-月十五 日 夜 江戶御 本 九 炎焼

夜 西 刻

御 本丸弁ニノ 九共工 不殘燒失 公方樣清 水 御 屋 形 御 引 移 被 遊 西 丸は火災後未た造営せず

故に假に清水邸に住し給ふ此後本丸は再ひ成らず幕府大城の壯觀は終に永く其美た失

4

180

御

老

右 1= 付 御 機 嫌 御 伺 且 御 建言之御 使御 用 人藪九郎 太郎 ~ 被 仰 村· H 中 傳 郎 夏目源 即 附

4 ~ 0 御 直 書 持參十 ----月廿六 日 若 山 出 發 1

+ 候 候 右 處御 月世 京地 儀 尤 八 閣老連名 日 1 儀 御 公方樣 模樣 h 思 = 付 召 御 御 御 テ 上 請 洛 船 1 早 御 申 御 用意出 速 遲 上 緩 御 1= 來次第 但日付十二月十四日ナ 上 付 浴 御 值 不 書を以 被 H 遊 モ 候 早 半 T 7 テ 江 戶 御 御 御 上洛 老 不 都 中 गि 合 ~ 被 b 御 游 使 委細 御 1-值 T 書 被 1 御 7 家 以 仰 li. 人 テ

御

豕

來

被

中含メ

置

是月公儀 E 1) 服 制 7 舊 規 = वि 復旨 被 仰 出

h

1

=

テ

IV

十二月六 僡 奏 野 人名宫殿 日 和 3 州 リ京御屋敷奉行 揆 征 討 之 御 へ被相渡候書付 賞 被 仰 出

伊 E 納 H

紀

先比於和州浪士一揆之節追討被 仰出速二士卒差向加征討殊二頭立候者共ヨモ打取不日鎮靜

條 叡 **國不斜猶可慰士卒忠志**被 仰下候事

### + 月

十二月十一日於 公儀服制復舊被 仰出

先般 衣服 1 制度御變革 被 仰 出 候 處以來前々之通り熨斗目長袴着用可致旨被 候廉 K ニハ以來前々之通着用 仰 可致 出 候

十二月廿七日 前 戊辰始末 二日 夕京都ノ御評議ニハ今年ノ春將軍家初メテ上洛アツテ數百年ノ廢典チ與サレタルニ國是大策定マラサ 々熨斗目或 樹再七上浴アルベキ旨チ關東へ仰七下サレタリ 動命否三率ルヘキニ非サレバ幕府ハ御受ケニ及ヒタレトモ或ハ先ツ横濱 下サレケレバ幸五郎ハ十九日二京都チ發シテ庭兒島二赴キタリ又松平春張殿山內容堂殿細川越中守殿松平筑前守殿有馬中 此外數係皆已前之通に成平服は繼上下袴は襠高に而も不苦足袋も前々之通可用尤夏足袋不及願處斗目長袴は十二月朔日よ 細川家之侯族長嗣澄之助同良之助ノ方々ニモ引續テ上京アリ互ニ往來シテ天下ノ大計ヲ謀ラレ俗コソ十月十六日ヲ以テ大 テ九月十二日二庭兒島チ發シ十月三日ニソ入京アル程ナク春嶽殿容堂殿チ始メ伊達伊原守殿松平下野守殿(筑前守殿嫡子) 務大輔殿ノ方々ニモ何レモ使者ヲ薩州ニ遣ハサレ共ニカヲ合セテ時勢ヲ挽回センコトヲ謀ラレケレハ三郎殿ニモ左ラハト サレテ國是ヲ定サセ給フベシトノ事又近衛前關白殿ハ八月十八日ノ事變ヲ告テ島津三郎殿ヲ召サントテ奈良原幸丘郎ヲ差 り其外は來る十五日より着用で被仰出 ノミナラズ激徒ノ爲二妨ケラレテ空シク關東へ歸ラレ終ニ八月十八日ノ變ニ及ヒタルコソ殘念ナレ宜シク重ホテ大樹チ召 中二十 ノ功ラ成シテ然ル後二御上洛アルヘシトイヒ或ハ一年ノ間二再ヒ上洛アランコト其用度二堪へ難シト議シテ遷延シタ 一月十五日 公方樣御上洛シテ海路ヨリ御出發被 服紗 ノ夜御本丸二出火アッテ盡り燒失百難 小紬又ハ白唯子長袴着用致シ 一時二三明出 遊 ノ際ナレ ハ年内二御上洛アラン車覺東ナシト聞エ

リ又京師ニテハ此度コッ將軍家ノ御上洛アラバ公武御一和モ事調ブベシトテイツレモ其養逾ヲ望ミ意フセタルニ關東ノ模

ル 松平 二屯 急キ側役島津主殿等ラ關東ニ下 様斯リケレバ チ 仰蒙ラ 公純公ニハ右大臣 先ッ打捨置 ・ナ 大和守殿 最 ~ 御乘船再度 初 ル此 バ = 何 カセ 1) 在京之諸侯皆其心チ傷マシタリ中 力 ハ先 將軍家上洛 v 毛 々島津一 テ御上洛アル 賴 三近衛大納言忠房卿二 ノ御上洛ナリ) タチデ上京 シキ心地シテ将軍 三郎 ノ意 殿 セラレ ベシト ラ主張 ハイツ =/ 何 申立ラ タリ v アツテ今日 事 家ノ上浴サノミ望ミ居タリ 毛 ナ 一過激議 十二月二 搢 ハ内大臣 广毛 v 及 論サ喜 御 IV ノ機チ失 上浴 \_ ハ二條右大臣齊敬公左大臣ニ轉セラ ナ 任: 以一 アラ =/ ハスシテ公武 將軍 E 橋殿 -te テハ最早公武御 家 7 春旗殿容堂殿及七 レ飼是ノ大策サ定メ給フベ 二毛 (公方様ハ十二月 遂二 1 华八二 和サツマ 和 國内一定ノ 御發途アル v 松平肥後守殿伊達伊漢守殿 -]]-及 七川 1V レ開自内覧ノ宣下 ---今 シト 11.5= fi. .4" シト定 ツ ブ 1 机 要 12 THE PERSON 御發駕 地二立テ .4" > 力 v -IJ 不 アリ 清 -17: 1) 御殿 天下 橋殿及七總裁 又松平肥後守 德大寺内大臣 雏 ノ翁ニ  $\exists$ 光 1) 训 武學山 ノ洋 111 順

---

島雄三郎

ハカクテハ天下ノ大計定で

12

itij

7

11

1

カラデ、

要慮アッ

三郎 殿 ハ製元治 元年 正月朝議悉與 ノナ何 セ 下サ v 從四 位下 左近 衛權少將 \_ 仟: -6 7 レ二月大隅守ニ 派任 -6 -9 v

以

御 陣 M 織 十二月廿八

H

大

和

揆

追

計

1

功

7

被

賞

動

丸

企 武 拾 枚

山

高

左

近

y 金百五拾兩

代

和 州 浪 1: 揆追討 被 仰 出 候 處格 別奮 一發骨折諸 Ŧ. 指揮 行 属 成 功 1 段 御 滿 足 思

召

候

依

之被

百五十石二個日

三武 足高

和

州浪

1:

揆追討

ノ節格

別致奮發候段

軸

妙

御 使 ]]]番 上 七 郎

思 召 候依之御鎗 同 本 行被 仰付之

Ti. Ŧi.

三百五拾石之高二御足高被下置之

沉百石

和

州

浪士一

揆追討

ノ節格別致奮發候神妙

大御番組頭 堀 內 六 郎 兵 衛

思召候依之藪主計跡

檔

須

賀御

先手

物頭被

仰付之

同

貳百五拾石ノ高ニ御足高被下置之

元御徒 的 場 E 左 衛 一門 類

候 候處乍輕輩之者精忠之段神妙 正左衛門幹喜一郎儀先比和州浪士一揆追討之節格別奮發浪士下及接戰討死致シ候段達 = 付追ァ正左衛門跡式被 仰付 候節八品宜可被 思召御取立 ·可被遊答二候得共當人者相果正左衛門~ 仰付 下之 御沙汰候依之金拾兩被下候喜 钕 病 御 死 聽

郎 ノ供養等入念被取計可 申候

右之趣正左衛門家內 ノ者 二可申聞

同日

金拾兩ツ

和

州浪士一

左五郎仲

瀬 戶 八 + 助

家念來澤 彌右衛門 坂 部 其 藏

接追討之節於鷲家村格別二相働賊中頭立候者ヲ討取候段神妙之至ニ候依之格別ノ譯 右

川上七郎家來

花

光

伊

衛

門

ヲ以テ爲御褒美被下之

此 外 受賞 1 者 不 勘 由 聞 1 V 1. 毛 筆 記 傳 1 5 ズ 知 w = 由 ナ 3/

的 場 IE 左 衛 門 跡 目 1 势 兀 治 几 子 年 月 11 H ----至 1) 左 1 如 7 被 仰 41 X 1)

養父十二石高三人扶持

左衛門養子 的場正之助

正元

Œ 左 衛 門 跡 目 1 儀 去 年 御 沙 汰 1 正 有之付格 别 1 譯 7 以 ラ 御 切 米 -石 AHF. 相 逆 极 1 131 小

被仰付之

請

入

勘定奉行支配之事

是歲 之如 聞 賜 運 從 尾 御 當今表方之役 5 動 高 々坊 匮 工 y 敷 1% 1) 練 思 X 城 7 主六尺 之 1) 時 内 4 -召 7. 助 上下 成 1. 1. 御 7 V ナ 3/ 行 以 不 2/2 ---協 1) 互 テ 用 取 ---T 々 テ 之 至 义 T 11 V 御 ---21 此 奧詰 銅 文官 产品 廣 7 IV セ ハ 汇 比 器 争 命 斯 政 ハ 君 奮 銃 セ 燭 毛 w m 1 廉之守 E 勵 臺 除 ラ 銃 形 末 銃 勢 ---隊 隊 3/ ---V 1 \_ 是迄 少 毛 源 衣 子 如 -御 御 編 衛 1] 方 1) 丰 IV 編 打交 儒 操練 汇 武 ----制 毛 FE 制 鑄 Fil 弱 官 御 =/ モ 1) 廣 相 世 福 銃 迎 1 1 御 俗 辈. 話 75 兵 隊 ハ 3 然老 諸 京 被 一大 隊 1 ノ ----流 為 炮 1 何 編 1 10 之學 見 唱 特 御 TE. 胩 制 = 鑄 日日 用 做 他 練 ~ 3/ 練 1 1) 劍 H 直 = 兵 御 テ 出 V 10 1) サ 兵 他 御 途 致 侧 1 H 也 張 流 向 間 廣 ナ 其 王 ナ FE 等 難 EFI 敷 仕 ラ 他 1 IV 佐 計 處 合 御 ズ 御 ----K テ 手 用 御 值 7 元 3 々 打 廣 テ 水 1) 毛 許 人 ス 盛 毬 難 循 il. 敷 不 3 V 等 時 彦 III, [11] 大 1) 3/ 15 度 御 御 10 . -----圖 ハ 17 de 御 進 被 書 後 和 A 數 7 好 命 病 [in] 助 111 ~ 1) 射 御 家 111 被 添 女 --137 3 ラ 時 的 游 御 内 rh 双 .)-評 17 明 肥势 相 副 置 手 (K)K 劔 1/16 [1] 41 7 1111 對抗 高 1) 制 训订 相 外 1 -5-11 成

右御廣敷向人數八合百三十五人

內 御廣敷番 九

賀

五十五人

坊 同

硊 衚 方

貮

三十四人

御熊中御東下之節江馬圖書御供夫ョリ江戶二面モ同樣編制渡邊儀平次担當南出平左衛門會計筋 pq 皷 手

---

命セラレ

タリトイフ

御

賄 方 伊

添番 方 主

御錠口番

同

役

五

人

# 南紀德川史卷之二十八

## 當公第三附錄

大和一揆追討顛末

文久三亥年八月十六日左之通大 坂町 奉行 ~ 屆出 タル由大坂ョリ急報來

兵

庫津島上町山田屋與三右衛門持

組

水 主 四 人

同所山田屋茂左衛門持 岩次郎外二乘組

水

主

四

人

家中 堺 私共 付 候處 從 \* 其內 人 E ~ 同 數 儀 市 相 1 -1-大 夜 當 夜 廻 不 將 足 +·
./i. シ Fi. 人 九 候樣 ノ由 時 計 時 F . 覺敷 頃 日 頃 兵 1.7 堺 被 申 坂 庫 候處全 方當 之鳩 田 人 申 聞 致 屋弁 1 長刀ニ 地 候 乘船度旨尤船 着 ク三十六人ニ 際家ョ 西 = 付 横 船 堀 紅 仕 前 摺白 り待衆凡三十六人長持三棹具足 引 川村 候 囫 E 合 陸之節 橋 = = 艘買 候間 ラ朔 致相 二灣 早々 違 切 船 1 ハ三十六人共銘 候由 能在 紋付提灯 如 何 可 候處同 致 申 1 出 來 船 船賃 ヲ携 船 頭 共 旨 所常安橋南 心 中間 14 へ上陸被 々着込甲胄ヲ 兩 西己 仕 武步ニテ 候 候 領 -詰坂 致候外 付 行負 ~ 共 天 引合 何 着 保 田 櫃 尾 分權 山 四 ---=/ 一菊 館 請 h 邊迄漕出 領 申 収 ノ紋付高 7 積 携 宿 常 = 入 恐レ 安 致 任 ~ 草 橋 候 来 H 張提 下 1) 推 處 船 ~ 是 7 泉 相 知 候 州 灯 州 1 = = 廻

候問 申候 可 十六張計前 申 **眼可造旨被申聞候二付早々歸津仕候何分右體** 付 迚 明 キ具足櫃一 ノ石鳩 = 列 ヲ正 ツ 脊負 シ船 属屋 頭 中聞候八當所大通 能越右 ノ趣申達候 ノ事始ラ見聞仕候儀二付相恐委細之儀 リ属屋ト 處無程辨當致持參候其後船頭共用事 申宿 屋 ~ 能越辨當早々持參可 ハ存不

八月廿日十津川 總 士 ョリ野々宮 殿へ 御 屆 書

坂

-

山

作恐御 段御 千早越ニテ暮 分死傷燒燼仕 人余各甲冑ヲ着シ十五 へ立寄同夜八時迄右三日市宿へ罷越其翌十七日人足六十人計ヲ取朝五時頃出立觀心寺へ 着泉州堺 屆申上 屆申 一候以上 Ŀ 龍出 六時 一候私共 候 由 和州 昨朝 间 一津川 夜 日夜菊 右庄三郎方ニァ承知仕右者不容易儀ニ付私共同所早速出立歸京仕候間此 ·li. July 州三日 條鈴木源內御 鄉 ノ御紋付御提灯ニテ右泉州堺ノ濱ヨリ上陸致シ翌十六日河 ^ 用向有之當十七日 市油屋庄三郎 代官陣屋 方 へ相 へ止宿致シ 夕刻京都 掛リ同夜八時陣屋 候處姓名 出立伏見 3 1 不 リ夜 **心放火致候二付役** 存候 船 ニテ ~ 共諸 翌十八 勇 -1-州狹 外四 能通り H 人共多 大

八月廿日

平 主 稅

上

前 田 勝 之 助

左之通橋本驛ョリ申來 野 々宮御 殿御 役人衆中

錦 申 池 八 手 八 秘 張 1 月 AHE. 留 鎗 着 部 相 候 谷 H 處 守 - -込 郡 渡 九 持 6 右 7 [4] 候 VF 或 中 胩 夢 八 附 腹 樣 處 新 雨 頃 Tuy H B 致 或 村 圧 森 罪 州 中 4 帶 郎 3 村 其 越 山 1 石 具 左 陵 丰 左 ---刀 = 111 大 樣 付 納 足 庄 郡 馬 衛 郎 順 着 屋 兩 相 武 拜 門 自 1 公達 名 器 對 着 =/ 疑 水 同 木 候者 借 郡 込 村 E 或 加 = 從 善 テ 候 用 之 主 1 石 之 平 處 几 大 馬 毛 JII >> -名 有之 若 位. 罷 助 取 8 1 狹守 書 其 越 郎 具 之 浪 御 差 旨 猶 -1-候 足 御 味 儀 方 ~ X 出 方 7 随 Th H 此 加 置 度 着 寸 山 H 不 尾 御 之甚 歸 白 致 供 立 卿 th 入 H 2 差 於 張 浪 品 Ili 晒 ~ 者 左 雨 1) 申 テ 勅 手. 助 候 方 衛 拭 J. 命 森 1 -1-方 然 門 勝 ~ 7 候 -其 紫 止 樣 儀 テ 左 負 人 = -計 此 宿 後 被 111 1) 衛 1 胜 當 翌 致 Tuy 門 宿 申 U 1 -1-鉢 内 候 時 應 州 和 1 日 者 筑 卷 金 似 對 机 Hil ---付 致 欣 H 毛 11 セ -有之 仪 THE 浪 御 寺 Ш =/ 郎 據 陣 郎 越 1 ~ 1 th 彩 木 馬 企 他 屋 松 H 銀 成 尾 4 劣 天 1) -- -皇陵 正 人 太 依 伊 7 候 主 鐵 込 豫 禮 左 馬 H 衛門 守 硊 共 右 JIZ 7 折 當 前 候 菲 供 船 挺 人扳 X 方 1 領 居 3 和 分  $[i_j^i]$ 们 敷 H 企 ~ 丽 之由 門言 矢 松 見 inf 副 大 카니 御 尾 不 山

和州五條之者ョリ聞取

il 随 御 候 浮 出 屋 儀 聞 F-月 \_~ 付 ---牌 附 助 陣 排 切 居 屋 1 Ŀ 渚 殺 H H 合 器 道 平 木 候 朝 具 村 越 Ħ. ---付 女 取 郎 帖 時 是 關 頃 出 次 捕 郎 3/ 义 浪 ~ 村 切 E 相 手 士: 殺 方 Ti 成 班 1) 呼 用 與 前 Ħ. ~ 洮 預 文 A ~ 随 村 H 伊 浦 八 計 方 屋 七 東 1) 八 敬 御 旗 ^ JL 吾 10 7 2 \_\_ 年 隔 信 哪 ラ H 貢 會 鈴 >> 扩 IV 半 A 外 候 木 甲 减 胄 姓 = 處 源 按 矢 -内 1 \_ 致 家 テ 庭 宅 摩 3/ 紀 --~ 隱 H A 切 罷 州 遭 雅 切 越 V ~ 旨 殺 通 居 御 有 跡 役 行 相 無 候 之 之者 達 處 所 25 今十 亂 同 計 應 所 暴 對 合 \_ 柳 标 -八 不 JL 井 致及 相 腦 H ox 寺 役 成 朝 殺害 11: 是 敷旨 1. 兴 餘 谷 111 H 未 川 3/ μi Ti. 是 . 分 茶 人 條 人 ラ X 助 込 男 书 ズ 切 111 黑 ti 致 合 1

町ヲ捨置 人數右寺 泊翌十八日朝 候由 = 残り 罷在 但鐵 ニ至紀州ノ人數領分境へ 一个和打掛 候紀州家 候儀 ハ無之陣屋 ノ人数無之ハ奈良町 凝出 ハ表門小クドリ明ヶ有之候 候由浪士共聞付一番二番ノ手者 ~ 取 掛 候樣子之處右人數ヲ打排 紀州 候積 境 押出 = テ奈良 聊

御 代官初梟首 り制札左 ノ通

和州五條代官 鈴 木 源 內

元 長 谷 川

泰

助

用

黑 澤 義

助

代 木 村 施

郎

手

府ノ逆意ヲ請專ラ有志之者ヲ押付 手 化 朝廷幕府ヲ同様ニ心得僅 常 ]1] 庄 郎 三百

誅戮者 也

義

7

申

觸

シ 開

闢 以來

皇则

ヲ辱メ夷狄

ノ助ケト成

ル事共不辨且聚斂ノ品モ不少罪科重大依之加

年ノ恩

此

者共近來達

勅旨幕

亥八月十七日

蛭子堂へ新規ニ竹埓結制札

に陥り 大名耳 近來洋夷 をの 如 渡來後 不聽目 n 如 皇國之靈蟲奴隷たるをも不知歎敷事に候大和 不瞻元來藩屏 皇國之不可 屈不 72 3 可辱之義を深く被 ^ きの義 理を忘却 1 却 思 召 て違勅之奸 被惱 行幸 宸 邪に組 襟候處土 神武帝山陵春日社 追 地 々夷 人民奉 秋の 預 に於 循 E T

~橋初 出本御

亥八 月十 H

候事 條 在 大 私 於

被

存

早速盟

會

III

被

定

其策

、候若盟。

會於

不

預

者

不

移

時

日

可

礼

北川

71

意

義

兵を

召

諭

寫

मि

本

迎

變興

此

龙

~

合

验

问

候

以共許等

天

朝者君

117

府

否

主

也

岩

11

主從之大

7

御

親征

之御

軍

謀

被為

遊

度との

4

1:

候

得共

猶奉

妨之族有之候實に奉恐人

候事に

候依之不堪

慣

叉五 料 代官 大庄 屋 恋 ク吟 味 之上 京 百 姓 = 被 1577 付 當 年貢 in 1) \_\_ 被 1111 付 候旨 申 渡

E 門二ノ 之通 附 園 A 數 手

衛 右 夫 々注進有之ニ 引 木 纏 下 伊 次 都 郎 郡 74 村 橋 郎 水 -不 驛 取 IF. 敢 出 井 軍 事 張 關 之 夫 嫲 取 3 Fr. 扱 郎 1) 其外 和 = テ 州 物 班 Fi. 條 主菊之間 々 御 操 役 出 人 席 3 -候事 5 水 野多門 1 御 用 八流 1 手 卷 た 大 御 源 太御 否 训 柴 目 付 山 太 イ 郎 ツ 厅.

八 月 廿 TU H 松 平 肥 後守 殿 3 1) 達

^

松

四

申

斐守 植 村 駿 Tuy 守 織 H 攝 津 守 片 桐 石 見守

織

H

筑

前

守

出

111

永 井 信 濃守 柳 牛 但 馬 守

彼 浪 士體之者大 取 鎮尤飛 道 具. 和  $\mathcal{F}_{L}$ 相 用 條 御 不 代官鈴 苦候 此 段御 木 源 内陣 達 山 申旨肥後守 屋 |焼排 [4] 人 被 初 手 申 代 聞 之者 候事 共 及 殺 害 候 由 \_\_ 1.1-旦 17 人 数 差

右 所 司 11 衆 3 1) 被 達

藤 堂 和 泉 守

右 同 文言

右傳奏衆ョリ被達

高野山行人惣代ョリ之屆左之通

御屆口上

紀 日 夜 州 登 高 山 野 致 山 シ 大 中 和 = 大 口 將 3 IJ 1 浪 相 人 見 體之者 工 候分 凡 -人學侶 Hî. --人 悉 計 地 各 院 戎 ~ 衣 泊 7 着 1) 餘 =/ 赤 A 地 1 旅 \_ 白 人 宿 菊 粉 1 川 御 屋吉兵 紋 幡 差 立今月 衛 泊 1) 世二 山

八月廿五日

之者共周章致居

候

由

=

御

座

候

右

浪士速

\_

引

取

候

>>

宜

敷

候

共岩山

中

二立

龍

リ候様之趣

有之候

テ

1

本

料

公邊甚以

恐入

候事

=

御

座

候依之委細

未相

分

候得共前

件入

込

候次第御

屆申上

候以

Ŀ

高野山行人勉分方

光三

院

八月廿八日左之通被 仰出候事

一揆蜂起之趣追々達

天開嚴敷追討可致旨以野々宮宰相中將被 仰出候事

八月廿八日

松平肥後守容保

紀伊中納言殿

一八月廿八日御用人荒卷左源太ョリ同役へ申越候書面

迄浪人共及亂妨候節者御加勢之儀賴越候由 Fr. 條 村 -能在 候浪 人共 昨 十六 日 高 取 押寄候 -テ 御代官 由 然 w 申出 處 此 候 程高 = 付若山 顶 家 來 衣 3 1) ~ 'nſ 越 申遣旨相達置 部 村 地 士 秋山 次郎 セ 有

五二四

之候 來 利 申 御 差 = 達 取 候 テ 扣 候 計 由 候旨 趣最 夜 處 御 石之通 筒 候 = = 樣 テ 人 早 配 循 樣子 當之儀 戰 IJ 存 次 押寄候 候 候 郎 1 今 且 申 = = 寄人數 付 又 出 曉 収 多 之事 計 h 候 猶 門 先方 1 口 = 致 殿 差 風 付 1 旨 大 遣 候 右 風 聞 猶 和 聞 13 申 -相 通 申 出 并 付 ^ 樣 替 御 差進 哉 候 不 越之品 儀 否 子 収 = 有之候 見切 敢 申 致 付 同 候 承 上 右 知 \_\_ 風 1 日 付 度旨 者 村 ----1 1 • 段 差出 1 御 = 手 早 筒 E 此 次 速 遣 郎 御 御 宿 [1] 御 人 候 廻 致 3 申 振 數 處 申 1) 3/ 之儀 進 夫 高 右 浪 Ŀ 候 人 々着 pl 取 1 委細 然 次第 以 家 1 Ŀ 候 來 方敗 具二 御 泛 ---1 テ 付 申 • 申 北 押 越之極介 其 造 買 相 出 成 长 # 1 高 候 3 せ H 取之方悉 處上 y 候 -水 御 合 處 風村 知 申 别 不 候着之上 紙 申 上之 之通 乍 " 1 得 儀 好 H 宜 念 月岑 所 申

#### 八 月 世 八 日

高 取 家 來 田 墭 市 左 衛 門 3 リ之返事

テ 加 處 貴 當城 势 御 礼 支度 मि 致 下 被 拜 土 中 見 F 佐 候 由 1 然者過 町 被 折 拉 THE 人 御 胜 1 方 念 日 日 儀 天 入 得 誅 口 御 -----存 意 組 四 候 候 1 T 然 唱 趣 前 委細 候 IV 汇 --浪 押 昨 士 御 共 掛 曉 承 此 知 --候 間 表 若 時 山 致 Ti. ^ 手 罷 太 條 西己 出 村 3 致 y 候 jtj 屯 御 口 ---居 出 條 3 張之儀 IJ 候 御 浪 承 丁餘 士共 知 御 -几十 付 人数 死 念 御 押 人 加 -餘 出 被 势 備 押 45 III 掛 候 被 居 着 段 候 下 儿 且. 猶 御 间 足 此 F 1-組 並 3 1) 御 ---

大 炮 并 小 筒 打 掛 候 間 無余 儀及戰 爭 候 次第 左 之通

首

九

ツ

刀

二十

小

筒三十六挺 Ħ. 本 具足 弓貮 木筒 六挺 張 壹領 度但玉 リ目 五六

寸封

脇差三十 生捕 + 九本 兜

17.

Ti.

j

陣 太皷 清

五二五

陣笠 五十餘 槍 九筋

玉簞笥 貳荷

右之外取交候品少々有之候

右之通 不 取 敢得 御 意候當節 柄之儀 = 候 間 心 得 方 御 山 付 毛 有之 候 ハ • 乍 御 面 倒 為 御 知 वि 被 1 候

者 取 込 居 候 間 前文御 答 右 有 增 得 御 意 旁 如 此 御 座 候恐惶謹

八月十七日

田 擅 市左衛門

秋山次郎樣

左之通 尚 々御 於京 端 書之趣 都 被 仰 入御念儀 出 候 付 出 -被 随 存 之 向 候 以 E 相 達 候

去 H 以 來 於 大 和 國 亂 暴之輩有之趣 相 聞 候 付 人數可 事 差出旨被 仰 付置候處速 = 追伐可

旨御

沙汰候事

追テ主人下向ニ不及精兵可被差向候事

八月

一五條田中屋伊兵衛ョリ申越候書面

天 三百人計鐵 誅 組弁十津 他 備 川 鄉惣勢七百八十八人高 伏勢致シ有之右天誅組 先駈二十五人計 取土佐城 下五丁計麓鳥ケ峯 打 V 大 將右之耳 1 申 7 處迄罷越 打取 ラ 候處全所 前 立 打 左手 碎 大 ワ -

居 ラ 候者 1 = 出 相 向 成 E 阼 番 組 廿六日八時 右 鐵 砸 = テ散 前 天 亂 1 川辻 致 3 大將進 引取 候 事 次第 不 1 其 = 御 儘 座 重 候 坂 猶 峠 迄 殘 迯 y 1 ケ 者 夫 + 3 人計 1) 櫻井 御 座 寺 候 同 又 K 所 夜 = 前 殘

使

### 以上

### 一和州宇田紀人ョリ來書

4 少 尋 临 成 去月 南 兩 付 木 瀬 口 去 方俄 々安心 又方 出 H 部 ソ 7 屋 IV 十八日 應 十 口 = 8 藤 高 -~ 候 內 上六日 鐵 龍 所 斷 兵衛 百 几 致シ 急差 陣 テナ 處 他 門 度 侗 石 1) 太皷 其 致 候 鄉村之內 天誅 = ~ -右 候 家 テ 見舞 候 付 ク依之差當リ 處左 Fi. 紙 Fi. 鉦 固 へ共如何 E 日 人 一人ツ、之人足追 方敗 ~ -打 明 共 目 x テ 樣 二 百 百 -渡鎧 麥 腸 村 何 々 呼 持丸之者 北之後五 ナ 中 候 分 々々 ラ シチニ百人 出 樣 處郡 武者三四 平 网 = 1/0 參 二納 其趣 = 无 和 金 ツ 相 條引 候處鎧武 百 子 小 山 = . 千五 成 势 引 音 二千 西 兩 3 候 候樣請 十人土 朔 書付 傳 々沙 = 合 拂十津川天ノ川辻ト云所 1 テ P 致 難ヲ 兩急 右 日 百 御 ラ 者 歸 衛 -3 差 兩 押寄 ワ 足 手槍 逃レ 門 入 Ŀ 急 ツ申 可 合 Ŀ ナく 今 ニテ 然 中 木 मि 納 \_ 六 候 調 候 7 申 屋 候 r 申 \_\_\_ 押込家 持 計 達 E 1 日 料 仆 叉左衛門大 凡千人計 ^ 震と 焼 尤 共 五 チ 申 1 簡 = 何 テ 曲 百 外 付 P 有 内 此 w 故 之ト 恐入 7 1 1 兩持参致シ ニテ 歟 所 リ籠 者 歟 チ サ 裹 心 瀧 7 日滯 嚴 借 持 -ヤ ブョ ~ テ 逊出 参シ 堂藏 悪 重 人 引退大木ヲ 1 2 1 1) 納 持參 F 留 時 敷 居 THI ---候 屋 候 致 申 鵬 倒 1 . . 1 庄 b 處高 處 3 用 統 渡 右 -3 故 1 ル 1 握 當村 迯 恐敷 1 4 追 衛 -7 -E 候 居 側 小 取各陣屋之普 1) ワ 有 店 贝 [14] テ 飯 村 败 相 風 -E 又 X ľ 出 \_\_\_ テ 迄 手 被 ソ 成 切 軍 ワ 米 1. サ 1 御 早 黎 居 段 H \_ = 又 14: 泊 テ Ser. 々知 y 候 利 候 々 汉 E 之由 大混 候 相 有 ラ 3/ 右 濟 兵 處村 請 テ 人 引 之十 衛 1 斷 ス 居 合之儀 雜 1. ---1) 致 IV K 方 li. 相 ス IV 々入 シ ---1 ili 昨 IN H 相 居 匮 w 申

相成 姓名 砲之音 有之一 之至扨此 程 折節怪 ヲ討取 P 具足武者閉 申 1 間 p 無是非右之次第 應引重 一數二人 敷 申 ス フ 四 浪 )V P 1 7 五人 詰合 人體 ナ 口 故引返見候處應對詰問 ワ ラ h 覗 テ 1 モ 引 見 テ居候 者 ノ者 = 1/2 槍持 郡 當村 相 工 合 候故鐵砲ニテ胸 成 山 會 二相成候處會津 -怪 津家ョ テ鐵他ニテ打取 此 つ、共後 相 一敷者打 度討 龍リ 成 振 ツ隱密 身 居 手 = 鐵 取 1 候 1 為 大 口 施 槍 由 板打 へ出 將 ノ隱密 ノ侍 見 力 面 1 追手 候事見苦シ 7 K = ~ 参リ候處割 對 貫 \_ 2 ~ 携五十人計其家ヲ三段 ニテ跡 故尋 テル 中候 槍 有之候故アフナイト 面 L ニテ突掛 常 H 宣 キ事 ニテ純 入へ 管 モ = 繩ヲ 名顯 姓名顯 羽織 鎗ニテー 1 リ候處槍貳本マデ卷取中 不評 が無之ハョ 掛 着用背 シ 可 可 シ 候樣段 申 -þ 突 人足申 御 申 1 二圍 高 座 申 候 7 候 1 々詰合 立派ナ 處 打取候眼前ニケ様之事 ス Ł オが 繩ヲ 名 吳候故引 \_\_ 時 F 1 申 掛 知 候 計 IV 噂 人那 IV V 毛 谷 共名 御 取 引 々手 ヌ 人大 暫 座 合 ナ 山 乘不 練 候 3/ ク 相 P 將 ]將 ノ者 何 ス 成 由 負 w 初 力 可致 恐縮 面 强 掛 ŀ 3 テ 敵 會 鐵 合

リ不 板 Tr. 敷迄 條 申 藤堂御 候 11/11 軒 3/ 行 Æ 固 之處 店ヲ 1 跡 開 紀 = テ + 州 居者 紀州 3 y 御越相 ナシ 水野 戶 多門樣 成候故 必切 燒拂之覺悟之由 御 龍安寺 入 1 申 候序 村 \_ テ = Fi. 固 條 相成 ~ 王 見物 候天 = 誅 參 方 候積之處恐レ 1 櫻井 寺 = 殘 テ 1) 得參 居 候

逊込候 拾置皆 寄合ノ郷 夕 ノ方 ヲ見付己レ等僧と奴早 人足 旗見 迯 去 工 人モ 白裝束之者 マサ 不 力 居先 1 用 = 手 = 々出 ラ ハ中 27 敵 チ ラ 合 ヤ立ヌ 見 F ス 工 見エ 先陣 1 鐵 者晦 砲 鐵砲火蓋放 1 1 日二 -K テ打殺サン 郡山 境 7 失 勢 3/ アシ フ 力 h 處 7 原峠 空砲ヲ放ス ~ ~ 二番 後 P ニテソリヤ 手 7 見レ 來 \_ y 皆恐レ 人足 1 人足 þ 先手 1 震ヒ 者 杉 持 ョリ言 K 山 汉 々出 物 中 h 下 合 7

扳連 ラポ 光 リ能 々見レハ天誅之敵ト見エ 15 ルハ村ノ葬禮ニテ天誅組八白衣ラ着ラ居ルト言と

3/ 故 ケ様 F. 7 y 致シ 候事 ナリ

今日之噂ニ下市ョリ一里半奥廣峠ト云所迄天誅組打ラ出白旗見エ 申候

八月廿八日於京都左之通被 仰出候付諸向へ相達候事

和 中山公達之由浪士相交多人數具足着按及餘長刀ヲ携河 州 路へ立越御代官陣屋等放火及亂暴輩全夕徒黨一 ノ者寺社在町等へ立入如何體ニ欺キ誘と候共被感間敷候若心得違右ニ徒 揆,企候者共二付取鎮方嚴 州路 ニテ 刺命习傷武具馬具等カリ受 重二大名

黨致 候者有之候、、嚴重二可及沙汰候

仰付

候事ニ候間

右徒黨

此度御人數御差出二付與村立藏柏木國助习周旋方體 = 御造ニ 相 成 兩人 3 リ諸事 中送 -10 候小

立 减

柏 木 國 助

入込可申上 有之右途中探索之儀へ譯ラ不申 合仕三派使僧同道ニテ岩出迄参同所ニテ諸事中含使僧者先立セ 八月廿七日八軒屋二参坂西叉六殿へ御面談濟同人八野上へ被相廻候第二付私共兩人先登之等打 テ ケ高野辻迄參候 相登候趣承知 誰モ思慮有之候處前件楠左衛門方取組ノ農兵勇々敷未下刻比登山致シ候儀相違無之 處津 仕 私共 田 モ同 楠左衛門儀粉河御 所越 上候 同 日申刻花坂 一、共彼賊徒共和州高取城下土佐卜申所二戶敗走以來野山 池坊 ~ 、着仕 止宿 候處追々寺領 ノ由 同 人方催促 兩人ハ ヨリ ノ農兵前 鐵砲 跡ョリ能越彼是 打等引纏相 夜 麻 生津 越着 径 ノ内 候筋 夜明 具 ·E =

込候付 天ノ 取 相 院 付 叉六殿登山迄之間 面 候事 成 一山 = 一参主人 ]]] 登山 登山 方 候 テ 要 候 ケ 越 節 取 慥 心仕 方 間 内 配 口 趣注進有之山 鐵炮打 = 計實 成 候 無之甚心 鐵 敷 仕 = E 1 y 右 (共神) 筈ニテ 固 者 间 飑 者 候 候 內寺領 騒動 挨拶 掛 津 有之何分御同 否見切 上三派 王 3 = 托 尚又 無之趣 追 大分打立 田 谷 學文路 取 留 聞 組 配 相 1 一驛迄被 計方申 一寺領 天狗 取 仕 初 地 = 內大騷動老 濟候頃山 置 3 心申之右 候內 寺領 差遣候內 私共 ツ山 士毛原村住勝 八半時頃登山 地士 木 候付 -相越候 津田 地 人登山無之候ラハ甚無心元候付追々見切之者差出候儀 止宿有之趣注進有之付同 合早速委細叉六殿 内 ~ 1 直 後詰等手 左近 士共 YII] 外 無事 此混雜之處敵 野 右 樣 組岸彥助秋月孫平 僧分モー 折 左近 里脇 天狗 之趣 Æ 毛 程 抦 出 被致候 同 山 右衛門弟石井柳 橋本へ 張 樣 配之儀作不 初家來幷柳 木 天狗 打合 = 同 申 取 相 3 狼狽 賊 出 扱 リ寺領 木邊 掛 毛 引民候樣多門 共叉六殿 へ書面 有之旁叉六殿 候事 候 = 龍越 相 上ヲ下へ ニテ過刻 處大門外 次等天狗 聞 次 及 百 = 人方 差出 テ 次郎 息 候處胡亂 姓鐵 取計候料 工 最早 討留 へ差出 候 **猶早** 施打等 F 登山 ニテ 1 r 殿 見改 返シ 木 • 申 毛 山 ~ マ登山 政候津 一候使ノ 3 提 內動 者 簡 早々 不意 同 ヨリ引 5 リ被仰 間 候付 候處花 灯ヲ 天狗 樣書 二候 迯 搖 敷者 歸 = 御 者 一之儀 燈シ 夜 木 接戦 兩人 面 取 七 田 人數 ~ 越 大體 歸 候付 討等 ョッ引 共 坂 有之見咎候 組 7 候趣 リ不 農兵 以 申 何 不 直 無 御 E 申 達 7 分 兩 取 繰上 相 E 1 = ニテ 出 且 仕 相 取 山 敢 先 申 達 人 違旨 r 天誅 就 登山 候 橋 掛 治 張 候 內 奥 日 発 申 一个 衛 處早 = 山守 本 難 止 テ 山 候 人 ~ 付 = 御座 共山 承 無之 計 足 用 寸 組 宿 之儀 3 1) 共 餘 速 用 又六 礼 口 1 TY 依 壮 1 心之儀 一候兵卒 津 村 右 内 候野上 程 举 中 候 出 接戰 趣 [=1] 候 殿 人足 處同 村 相 H 山 luķ 張 金 = = テ 迯 付 紋 先 光 書 [ii] =

通り 見込 策 候 洛 略 得共何分少人數 誦 相 立 行 Ill 不 內 自 由 1 勿論 ---村 三有之口 私 無 共 余 モ 找 安 御 K 心 返 西 刻 П 3 仕 ---難 候 相 行 楠 成 屆 左 候 衛門 事 找 1. ---御 汝推 方 座 -候尚追 察 ハ 苦 候 何卒 心 々可申上候 西己 慮 片 時 明 17 -E 早 敷 得共 能 7 代 略 祖 -E Ill 手續御 有之誠 有之候 淫 ---1 3 轁 . lisk 1: 1:1: 候 敷 衛

八月廿九日巳刻認

本文花坂人足之儀 御 國 領 人 別之者 -相聞ユ公事 方下村半六 卿 談中 --御 座 候 就 ラ >> 内 河南 --:1:

可相成此段御承知置可被下候事

楠 發狂 叉 周 章 左衛 說 々 混 右 致 = 雅 刀 門 先手 3/ 候事 陣 7 ニテ自殺致 增 所 -進 歟 候 能越 候岸 同 由 右 夜 产助 眠 津 1 3 居 極 力 田 先手 候楠 楠 K ケ 秘 左衛門登 候 散亂 3 ----左衛門ヲ旣 付 候 趣 側 = テ 山 -致シ 組 居合候者 = 々 殺害 狼狽 持 場 刀ヲ 致シ 固 = 及 割 æ 無 1 相 ギ 濟陣 1 面 取靜 ŀ 目 致 引 所 = 3 々 取 候 止 後 々ヲ守 王葵衛 x = 付楠 候テ養生為致 リ居 间 左衛門刎 候處彦 T 荷ヲ受心 候 起 助 候 H 何 思 配 右 -付 E 大 餘 15 テ y = 1

八月晦日高野山詰御目付ヨリ之書面

然處 候 1 = 内 筆啓 テ 由 夫 如 津 坂 K 田 E 西叉六方 何 仕 3 楠 1 1) 由 左 候 召 衛 此 相 捕 門 一中 度御差向 見 候事之由 勢 工 候 聞 1 內當 先山 = 付 候御人數去 石之者 Ш 被 内 談 地 二實院 合 理 等銘 1 坂 中 西 家 ル廿八日常山 山侍從之手之內乾 來 又六方ョ 次 山 相 本 見 實之 候等 ŋ 同 助 ~ -相 1. テ 人 早 品品 呼 申 十郎兄 者 K 候 = 参リ 處 此 口 敵 節 K 弟 地 兵 楠 相 段 理 左 固 1 人々近寄 由 衛 创 候 門 事 承 -御 度 手 -趣 灰 前 取 候 候 申 諸 扱 趣 候 11 注 依之拙者 [1] 內楠 申 進 1 合等 低 有 之段 -衛門 一同 不 御 致 W. 申 势 哉 人 候 越

共早 左 御 預 役 御 候 候 之內早 々御 渡 テ -गि 付 差 最 申 請 R 越 候 早 取 御 मि 間 當 申 差 被下 候 左 ili 越 樣御 然處 內 可 候委敷事 = 被 承知 テ 右 戰 K 實之 候 TI Ł 依之如 助 八楠 被 -1 家來 相 候 左衛門 成 行 此 III 1 召捕 御 = 申 付テハ 座 樣 3 1) 候 本 不 以 申 存 申 御徒 上有 候 事 1 == 1 付吟 之候間右之段御用人中 目付島崎 由 非 味 外 致度候 同 万次郎 類 1 者 共問 申 モ 出 山 合 內 候 へ早々 通 毛 ~ 無之事 同 入込有之哉 役弁 御申合 御 = 付 小 其御 人目付 Æ 難

八月晦日夕七ッ時

之間 候 浪 尚 度旨軍事方 テ 暴論 々本文 居合候松 ---= 人橫幕長衛 者 同 小 人 其 右 所 俄 7 3 次 1 議 下藤太郎 相 八月 ~ ク 入込樣了 圖 申 堀 1. -申者 村拙 解 出 內 = 召捕 H 初 相 夜突然 京都 直 子 濟 老 ヲ見下 = 候樣 候 手 -切殺一 付 二條 前 = 付 3/ 申 間 ---Ti. 種 テ 合 者 條 御 軍 統大 吟味 置櫻井寺玄關 櫻 K 1 帥 城 不 井 相 = = 禮 心 出 寺 モ 勇ミ E 來無候二 得 陣 相 ノ言葉有之ニ 御 談 中 成 候 中 滯 心 ~ 由 得 韶 在 不 通 審 付 越 中 1 大 樣 3/ 御 御 1 付益 渡可 廉 堀內六郎 將 同 相 有之間 所 ~ 見 々間 面 申 工 ~ 事二相 能出· 會 候 者上心 兵衛 者 1 = 付 儀 大 = 和 無 成 面 申 都 得相 浪士追 候儀 會段 相違 テ 出 愼 候 圖 々ト 候 候 = ---討御 御 付 樣心 1 1 灰吹 . 巫 應 同 接 灰 所 得 人數之內 候 即 吹 中 振 -餘 丰 7 テ 申 候 程 强 聞 過 賊 = ク セ 付 激 即 有之 加 3 側 1) 丰 1)

信 3 0 を以て先父毎 藝術を E く横幕 嗜み頗 長衛 に訓 は る 活氣 元 海を加 小 島榮吉 あ b 3 T 磊 と稱し 雖も 答 不 信能 動 羈 もすれは缺勤多し然共文武は更に不怠非常の事あるに 常 1 俗 知 吏に n 3 晶 者 々た 也 江 るを潔させず 戶 御 作 事 方小 時に信 役 人に T かっ 先父 少 壯 よ b 屬吏 文武

3 华 走り 修 22 て之が養子として h 齋藤 出 浪士 孤士 也 は T は 然 頗之を壯さし窃に す 知己倉 慨 教授 然た 多 政 時 無 3 必 多 恰 事 刺 右 るを以 堀 衛門 先其 田 8 せしにより之を同家に推薦するに L 自 大 績 害 內 供在京なり 六 戸にあり故に交りかむすひしなりに遇り身神間で號す嘗小浦總内の僕で為て江に遇り身 む 働 負 和 召仕 皷 3 郎 0 T 0) 緣 後 衆に 兵 風 勇 な 征討 衛 患 起 0) る事 色あ 秀 等 可 n h に意見 恐速 督責 我征 能 どす 7 は 3 安 胩 < 其 勢 政 3 0) 討 1 依 策を は 事 暇 て横幕 切 を叩く 0 卯 質 兵優柔遲 と出 迫 奇 授け 國 年 0) 政右 談 探 長衛 家 0) す 多事 震災 且 と云 糺 ~ 其動 衛門素 疑曠 しと注 も遂 3 同 家中 改 1-回三辰 称 際 し長衛 靜 V 日 彌 意 す を偵 小 より長衛を知 し自ら禁する能 1 の方向を求 年大 唯 す 然 姓 久なり長衛 李 督 察 1 3 途に 次右 堺 1-横幕 禄 せし 橋 加 風 衛 間 納 角 紀泉國境 む績漢學 (1) め 者 h 慷 門 右 11.5: 0) h と駆 Í 難 すし 3 親 衛 0) 慨 默 惯 加 如 征 門 (1) なる者 を能 T 力を 激 於て仇 3 1 止 數 1 B 認 值 倉 粗 軍 九 職 万功 田 誤 旅 0) 郎 1 を楽 打 to 不 京都 1-太郎 絕 加 h 聚 介 家 あ 戒 振 納 0 1) 助 智 L 集 御 は 45 T め 併 太刀 派遣 思 横幕 旒 て遂 12 和 T 次 味 館 崇 へ居 る 右 哥欠 护 方 神 衛 Ill 11 ~ 1= L (1) 成 0) た ナこ 走 暇 県 阳

九月朔日荒川ヨリ申越タル書面

12

る

事

あ

h

事

實今詳

なら

すい

野川 院 然者 3 y 申 浪 口 人共高 h 四五 人 E 數 ナ 操 野 丁過二 7 出 今 Щ 晚 シ ~ 先 番鐵 攻 天 手 入 1 鐵 川 砲 候 ノ者 噂 让 ---3 電差圖 付 1) 其 敵 寺 次 hi. 領 無之候 地 二八百 地 士二 --人押 殘 番 \_ ラ 鐵 手 寄 ス 世七 又鐵 施數百挺 候 風 他一 聞 八 兩 追 二百挺 々有 H 所 = 登山 万门 之 = 打放 7 候 JE -十 候故 仆 1 人 评 地 H 先 川 + 喜 J. 1 口 Ш \_ 着 時 進 押 早 渦 候者 出 Ill K 奥院 着 候 1/3 處 途 與之 之與 3/ 候

門樣登 我致シ 改見 出 斯 俄 怪 伏 7 處家 張相 也 我 切 地 7 = 勢有之鐵砲打掛 大 百 候 全ク 士 モ大勢有之何サマ 伏又一人槍引提 處 荒川 騷動 其外高 有筈 來三日 山 成 靈山 候故 其內 五 津 出 h 十二人不足致シ 了來南手 目 野 山 七百人程登山 存 田 ニテ剣槍 内混 勢 候 健助 = 大 候哉 # = う山 雜 华 來 九 瀧 テ 廿八 ツ候者 固 作 口 言語ニ H 7 二心得散亂致候處後陣 ョリ喰 振 之進 x 3 へ這上リ隱居候へ共兜ハ不見又兜無之候ラハ第一ノ IJ 大 候 日 申 候 難盡 施 野 候 7 モ 1 = 共段 付魔 切落 川 肩 ズ飲 夜 毛 追 同 先鎗 119 口 々山 ズ 半 日 々立戾申候其內安樂寺村 シ當 1 ガ 夫々固 大事 = サ 時 \_\_ テ 立戻リ候其外谷底 着 ルヲ幸 シ 1 又一 突レ 事 1 汉 割 場 放真 N ヨリモ 向宗和 銕炮班受候者 被 所故 事 = 仰聞野川 切散 力 1 岩 敵 闇 b 皆 歌 山 跡 3/ ノ謀計ト心得河野 村法 勢御 同 々恐縮致 = 士討 口 テ ~落込怪我人多人數問 八岩山 引受 福 モ多分有之誠 地士某具足着兜 松 寺 明 1 騒 1 = 3 = 勢不 相 テ 動 夫 F 見レ 成 怪 3 動 手 其 左近長 y シ 坂 夜 E = -, カ 大 登山追 耻 U 九 且 皆 ラ ク路 家來 將 時 刀打振 故 引 味 ヌ 過 良辻 事 ナ 方 T 取 뺘 々 津 3 チ = 同 鎭 大門 為持 多 1 進出 田 毛 7 相 士 砤 軍 少シ 楠 討 チ 成 口 左 丁 相 候 之有 30 人 御 衛 怪 27 平 處 H 1)

地 見積 坂口 士 召捕 切 勞能越 登 所 周 山 速及拷 滅兩 無之內 ---テ 候 闸 人右 處天之川 問 廿六 27 高山嶼 候處 召捕之兩人ヲ天之川 日 迁 全ク \_ 浪 3 々ト生ヒ茂リ人馬通フ道ナシ東 y 高 人 四 四 取 ニテ 无 人入込候 丁手前 合戰之討 陣 所 處青嚴寺前 出 迎 送り屆 洩 サ ~ 本 V 陣 廣庭 h ニテ ~ シ 黎山 テ ハ = ハ十津川 人 引纏 テ 東 V 七日 不 質 谷 學侶 申 新 口 ハ 至極 天 候 坊 方澤 召捕 談 ~ 共其 ノ難所又 組 人數 H = 實 掛 地 乏助 理 候 1 多少 處 窺 惣分方 筋 候 兩 且 處誠 人 ハ六田 備 迯 立等 町 去 渡 無 W

尤高 括 中 足 -大 裹 場 辨 F-臺 1) 返 悪 大 天 ĭ 理 15 敷 IJ 和 原 計 D 3 十 之石 除 1 地 1) ~ 者 道 H 1 -追 膠 有 3 法 船 P + 之 1% K ク 17 道 積 建 力 里 此 Fi. シ 义 出 岩 置 华 道 H 有 21 3 敵 北 = 1 + 兵 7 之 間 1 >1 粮 迚 致 又 津 近 砰 攻 松 11 モ 1 7 原 兵粮 寄 攻 者 テ ti. 1 落 無 大 セ 條 ナ 難 木 死 V -ラ 力 樂 7 IV Ш 7 21 片 時 E ク 坂 1 IV 來 餘 付 IJ 1 險 12 程 其 敷 間 3/ 又 闪 道 籠 敷 小 丰 カフ 知 置 大 1 勢 ス 筋 考 筒 無之 取 = 有 ガ 所 テ 1 K ---K 等 楯 E 1 イ 切 It 噂 顾 7 所 老 1% 籠 放 高 3 ---牧 IV -大 御 =/ 所 TF 3/ ---瓜 道 木 III 候 21 K 幽 入 道 候 至 -切 ~ H 切 1 枸 14 1) r|s 候 並 馬 1 -更 伽 大 Til ~ 1 害 足 TH ~ 1) 73 有之本 37 方 1. ス 地 不 -1 相 75" 見 御 3 11 王 陽 风区 血 城 jil. 工 天 义 等 候 阻 ? 之川 其邊 新 ---所 揆 5

九 月 去 朔 年 館 H 藩 賊 徒 横 吉村 并 次 大 寅 夫等 大 郎 脫 3 藩 1) 水 之砌 野 大 僕 炊 兄 分 M 京都 ~ 左 = 1 計 書 居 面 奔 相 赠 走 致 1) 越 候 分 候 717

御 有 正 沙 志 義 汰 者 1 有 掛 面 之候 念 K 不 3 處 致 1) 中 水 樣 野 Ш f 大 前 1 炊父 侍 噂 有之 從 卿 土 畿 候 佐 之前 內 由 承 = 贼 居 非 徒 候 7 致 故 悔 幅 乍 Ŀ 奏 突然 尊 居 天 朝 候 筆 Ŀ 1 者 啓 育 E 1) 小 致 民 候 志 7 然 以 叡 屹 者 慮 度 追 貫 去月 相 テ 微 僕 T 之程 十三 居 -京 候 無覺 1 H 表 者 細 自 束 水 被 今 1) 以 共 御 徐 親 思 後 諸 晋 43 征 淋 游 諸

有 志 1 士ヲ 被 召 連 大 和 河 內等 1 奸 贼 7 征 3/ 義 士 7 慕

挾 洣 建 御 掛 右 幸 候 供 -處 同 末 意 贵 主 1 Ŀ 計 爲 1 公 正 御 同 一卵弁 義 月 1 之公 + 同 諸藩 八 旣 卯 H -佐 方 曉 E 不 7 逆 山 悉 賊 少 侯 趣 松 高 ク 平 仍 町 取 肥 テ 侯 候 後 彼 由 = 賊 守 售 使 者 徒等種 有 \_\_\_\_ 大 栖 被 涉 差 Ш 親 K THE 出 偽 道 士 无 三尺 勅 宫 條 殿 言 奸 7 事 童子 銃 鈴 出 候 秱 木 故 數 源 h 旣 + 雖 内 验 7 王 歸 不 致 誅 服 耐 3/ =/ 致 III 丽 F 邪 居 拉 ---宫 候 候 刹 高 門 雖 阴 取 然 -非 亂 私 候 欲 却 木 人 3/ -5 被

五三

我 3 ris: y 兩 Ш 度 公 ノ軍 使 者 7 -發砲 被差古 3 御 頗 潮 不 叉大軍ヲ出張大 都 合 左 候 時 老 和之國 民ヲ 惱候是如 何ナ ル間違 = 候哉過日前侍從卿

下ノ 事 罪ラ 朝 7 敵 不幸僕不堪 談就ラ前 御 毛 償忠 味 之事 孝兩全之御 日之御赤心之談三信服 遺憾 歟 病間失敬呈愚言候頓首百拜 事上奉 君公之御 存 候此 家 他 ス 頃僕病于十 -而當今公默 異 候 ~ 1 津川 當時 而 鄉村 不陳者何之見所哉仁儀之人ヲ賊徒 勤 王 民來リ雑 ノ魁 1 ナ ッ大 談中公之勇節 功業御 立 = 被 3/ 成 テ 寬大 二陷事天 大樹公之 ナル

文久三九月朔日

中山侍從聊隨從

土佐

古村寅

太

郎

リ御達 日不知 大 炊 様

公儀日

族人宿 去月廿二 能在 H 浪 万一 人體 之者 ılı 中 立龍 Fi. + 計 リ及亂 大 和 暴 口 候程 3 1) 紀 モ 難計候間 州 高 野 山 早 登山 K 追 討御 致 1 七人程 人數 御差出 學侶 回 方悉地院 被 成 候

九 月

物主水 JII 向 右紀伊 ~ 賊徒押寄候 野 多門 殿 ~ 初 御 總 達 = 軍 相 付打排 八 成 月廿 候 間 八 III 儀指揮 H 被 得其 伊 都 致シ 郡 意 橋 候 候 トノ 本 驛 ~ 筆記 共統 出 隊 張 7 廿 v 1 面 共 九 マ末タ 御 日 和 達書今不見暫ク 州 軍馴 五 條 The 操 N ガ 込 原書 進無多門初大 候處 1 儘 月 晦 = 日 ス 一見村 心配

不 致 等 軍資 致 乘 文字 相 船 シ =/ 1 事 見 候 金無之テ 銃 九 歟 情 候 月二日 手 = 切 多門 御 1 = 向 相 付 用 岩 附 人荒卷 果 未 1 ~ 聊 + 伏 屬 明 Ш 居 分 ツ 1 -= 左源 面 若 テ . 候 1 直 金子 山 軍 K = 村 相 太 = 11 出 大 引 寻 儀 申 金二朱 述 候 33 死 \_\_\_ 取 愿 無 驚 H 候 御 旅 共 採 7 丰 3 ---小 遣 猶 宿 1) 用 趣 之庭植 無之候 相 苦 岩 如 更 退 心之體 何 勵 山 樣之 雜 3/ ~ 込 漸 相 7 1 趣意 邊 運 相 = • 17 テ 出 合 增 候 = A 戰 張 或 漸 h 共急 影 及 7 毛 難 1 死骸 **他**戰 歌 難 相 相 見 相 7 成 -流 候 相 若 تد 分 r 候 存 廻 1 大 山 E 氣 香 依 = \_ 1) デ 相 付 凝 兼 7 明 其 送 能 轉 何 何 述 大 外 1) =/ V ナコ 見 當感 種 候 サ . = 候 大 々 由 7-王 心 1 居 右 11.6 加 後 た 等 M: 配 候 處 致 有 训 7 之何 タ方 深 使 太 3/ 被 17 1 -道 テ 空 居 ナナ 3 腹 配 右 7) = 2

右 -付 左 源 太 代 y 御 用 人 介 澤 彌 右 衛 H 出 張 被 仰 付 附 屬之向 引 網 出 随 有之 候 1

御 條 目 左之通 腔 व 相 守 旨 = 和 御 熟肝 目 付 要 中日 -3 小 1) 達

人和 軍車 一之要者 1 第 \_\_ 候 致 ^ \_\_\_ 共 同 和 泥 物引 行 成 何 事 ---致 七 越 シ 成 忍ヲ 權 本 無之テ者 致 短 不 顶 氣 補 5 Hill ---敷 III 能 相 無之 成 付 恩威 樣 夜 相 釈 恢 樣 山 致

1

=/

14

事

隊 長 汉 121 省 西己 1 3 仕 落者自 分 1 11: 浴 1 相 心 得 諸 事 謹 密 \_\_ 取 1 [1] 出 

押前 節 1 成 元 雜 A 相省 丰 15 狂 7 整途 中 不 作 法 無之樣 TI 致

宿陣 之節 11 何 時 敵 3 IJ 襲 來 難 計 付 應 遊 1 恩语 夢 ---モ 忘 V 田 125 敷 11.

粮米 焚出 3/ 方 ~ 间 以 A 數 高 觸 出 差 掛 1) 增 減 無之樣 回 致 事

任 夫叉 料整 人 足 -テ モ 猥 y = 打 1% • + 申 間 敷 候 1. 民 愁怨 7 抱 丰 恢 ラ 1 敗 V 1 基 -付 末 K 1 一村九 共

モ 能 々申付置 可申事

天誅組 ノ者 ト見掛 候上 モ多人數無之候 27 · 成丈溺捕猥 二 殺害無之樣 可致事

十津川之村民共天誅組 申事 へ一味之者而已ト モ無之二付縱合召捕候 トモ 其情質委細 二相紀可申事

亥 九 月

右

九ヶ條之趣堅相守可

左之通與村立藏等ョリ申來 ען

村 立 藏

奥

木 國

助

柏

八月廿九日坂西又六殿御人數引纏登山有之翌晦日曉富貴村ョリ注進ニラ俄ニ着具振身槍等ニテ

口々相固 候事

廰 聞旨又六 日學侶 殿被 方俗役人山本質之助 申聞候付其通取 計 下申者不審之品有之趣申立候筋 有之取押候間其趣學侶方へ 候儀 = 御 座候 वि

113

相放山 同日夜年長野七郎左衛門殿人數引纒登山 切追ニラ晝夜所々ョリ注進有之候へ共接戰トモ不相成候付怪我人等ハ無之併 內 御 人數 同憎侶ニ至迄晝夜寝食ヲ安シ不 二相成鈴木政五郎拜修驗共工隨從仕候都戸當山 申最早接戰中 モ同様之事 -御座 イツレ モ 着込 形勢甚 難

諸御 夫 = 役 至迄夜分相休候儀 R 初 僧侶 1 方 = ハ無之畫ノ內三度之兵粮モ給氣候程ノ御用繁故諸事都度々々御達申 毛 何事 二不寄私共兩人 ~ モ タレ 込候就 ラ ハ武夜共寸隙 無之召連 候下

候 段 御 恐 察 III 被 F 候

HI 楠 左 衛 南 儀 令 E 3 1) 明 里程 胎 天 河河 大 闸 油 出 張 相 成 候笛候 Fi ---小 5 1 拟 米等 相 巡 二行之

右 ノ外 ---E 追 1: 出 張 随 屋 TIX. 1 候等 - 10 御 压 候

粮 口 米之 K 固 切 儀 所 此 程 ^ 兵粮 御 達 焚出 申 F 候 3/ 且追 處清 友出 水 儿 輔 再通 3 屋出 IJ 毛 計 亦 候 御 地 11 · Vr ~ F 11 石 遊候 二百石 Til ---付追 ر ادر 1.1 11.5 自米二百 = 人用ニョ 石彩 有之 Illi IL. 111 心 H 西己 4-

仕 候

注 進 宣書之內 别 紙 入 御 图: 候

九 月 二日 未刻

十二人計 富貴村二凡百 鳩 1 首本陣 人計 胜 极 ^ 引 火ヲ IX 共要 其餘 焚罷在 害 1 嚴 ツ 一軒茶 敷 レ 難 ~ 黎 近 屋 付 一候 ノ上 候事 哉 難 御 阆 相 知 領 伊 本 陣 都 郡 1 富貴 應 III. 村 村 3 何 y Ti. 左 衛 門宅 六丁計 =7 應 ---有之 排 行 [11] 址 所 テ

屋 嗨 凡千人計 主 日 橋 H. 本 條 出 相籠 召捕 張 候 1) 有之 五條 = 相 成 町 由 家ヲ 候 候 同 ~ 家搜 夜生 一安寺 =/ 致 3 シ ŋ 種 槇 屋宅 野 邊 ---ラ三人隱有之二人 = 於ラ五條

九月三日 陁 日 從 書安之谷筋 朝 延十 具足 津川 着之者 鄉士 ~ 旗 被 為持 仰出 --人計雜兵三十人計 頃 日 於 和 州 中 Ш 侍從 召連 h 名 乘 組 赏 動 諭 潮 使 抔 相 唱 W. 迹

7

K

"

1

組

-

相

成

申

候

向

鐵

他

7

放

=/

大

=

Æ

失

仕

候

召補

相

成

1

迯

3/

夫

=

付

之徒 有之趣 勅 使 中 相 山 聞 侍 目 從 先 抔 頃 1 以 申 來 人被 從 差 朝 下 廷 候儀 給 禄 候 切無之候間 -津 111 鄉 士 其心 中 多 得ヲ 人數於途 以 右 鄉士何 1 3 被 支 樣 必 共 至 相 艱 湄 岩 早 之由 17 III -有 候 寫

於大

和

領

及風暴

候逆徒

為討留

京 御 沙 抗 候

同 H 植 村 暖 गि 守 之奉 書

1.]. 笙 無餘義及戰爭難兵之內討 **命**啓候然者 去月十六日 睫和 取首七ツ生補 州五條表 1/1. へ電影在 十人其外携品 候浪士共千 々奪取 餘人其方城 其方家來 共 1 -押寄大 者 終 --鍵 110 枪 稲

御戲 思召候先此段 不 収敵 वि 相達旨依

二人其餘怪我人無之由

逵

御聽抵

群之働

单

**寛常々武** 

備

心掛

厚

家來共指揮行屆

候故之

儀

近游手

打 掛 饭

上意 如此 候 謹言

九月二日

有 馬 遠 II. 守

井 E 加了 內 守

板 倉 周 防 守

水 野 和 泉 守

菊之間 席

九月

Ti.

H

於

京

都

植

村

胺

fing

守

殿

高 左

近

橋本邊迄可罷越旨被 仰付之 Ш

相 備附 屬引 纒出 立之事

H 京都 ョリ左之書付松平肥後守殿相渡候由

ニテ差越候事

同

五四〇

以

先

生产

達 被 h 宫 惱 テ 宰 以 來 相 中 叡 揆蜂 將 慮 被 依 策 起 之儀 仰 略 出 1 次 候 = 付 間 第 急 不 Æ K FI 被 退治 有之 安 候 泛 被 襟 達 得 共 討 嚴 手. 之儀 重 秦 申 開 付 被 度 寸 候事 仰 刻 出 E 早 候 得 ク 打捕 共 捷 報 鎭 無之猶 部 有 候 之 樣 形 胜 -相 再 度 見 以

九月四日

松平肥後守容保

紀伊中納言殿

右 百 樣 30 趣 應 堂 和 泉 守 殿 并 伊 括 部 頭 殿 松 不 H 斐守 殿 ^ :E 被 達 汉 1) 1. 云

一九月六日奥村立蔵ョリ之書面

村立藏

與

者 狗 候 候 上 1) 成 九 哉 其 共 瀧 討 月 木 1 不 儘 計 右 都 陣 四 -出 ツ 付 衛 富貴 屋 合 相 ---日 門 江 テ 守 野 同 毛 = 方今 引 所 村 難 候 候 ]1] 所 E 放 引 次第 詮 迄 朝 共 御 難 火 E 5 楠 當 先 及 其 大 津 天 相 山之形 狗 左 難 瀧 13/5 E 田 手 楠 木 衛 同 坳 候 =/ 門 候 付 長 左 頭 所 ~ 被 勢 中 坳 方 折 野 衛 Ш 存 門 -1-丰 相 = .E 孙 外 寺 叉 过 毛 同 郎 = 危急 押 左 候 同 富貴村 領 H 出 殿 事 曉 鐵 所 衛 迄 富貴 門 飑 出 ---3/ ---引 打 張 候 千 相 候 光 然 E 邊 手 法 成 少 法 是迄之 等 院 な 5 w 福 腡 差 右 處 後 テ 寺 寺 口 亂 詰 組 聊 加 万 夫 ~ 御 A 贼 接 4 1 成 々 共 儀 出 峠 戰 接 井 押 人 樣 數 追 戰 必 出 張 3 瀧 候 死 有 1) 子 K 右 才 -テ 学 押 之 被 衛 ブ --尚 寄 門 尤 テ 申 25 相 カョ 防 大 又 峠 越 働 不 27 /1 戰 昨 万 瀧 申 候 候 人 ~ 無覺 Fi. 人 付 御 口 候 趣 배 峠 テ --H 1 1 東 第 THE 候 夜 御 數 . 郎 阑 千 據 役 候 左 ~ 御 付 危 非 衛 手 千 賊 差 人 門 院 念 雅 共 老 大 王. 向 殿 天 御 院 相 北 口 不 否 組 相 支 3 口 1 相 西己 111 之内 候 E 1) 成 當 -成 哉 让 難 差 御 相 候 -引 向 役 天 7 相 ラ

成鐵 過 施打四 候 刻早 事 属ヲ以 = 候此段 Fi. 十人百目筒 被差遣候儀 御 汲 察 被 抬 忽筒等寸 成下 二御座候 此 程中追 刻! 猶又橋本詰御用人 モ 々又六 早 7 御 差向 殿 3 御 1 衆 座 御 候樣仕 書 柏 物 木國 方 度奉 頭 助 取 存 衆 同 候以 様早 ~ 御 催 駕 促 ニテ 相 成 打 合 候 先 セ ツ = 達 只

儿 月 日午 F)3 刻

九月 九 日 前 坂 楠 之助 內在 聞為見 3 リ之書 THI

人討 Ji. 所 3 有之至 筆 十人計 1) 啓 引 顶 越大 夫 Ŀ 為 杨 仕 3 宜場 候然者 y 出 將 1/1 張候 ト覺敷者 所一 金 處 15 當月七日 テ此近 嶽小 昨 八 ハ十七八歲 申 日 所 四 邊ノ百姓ヲ人夫 夜 华 Fr. -テ 時 時 野 郡 ニテ銕 比天誅組 随 Ш 7 殿 張居 山 醬付女之姿之由 ノ者不 2 \_ 取 [ 候 松 由 道 一 殘五條 今明 1 3 木伐 1) 日 廻 右嶽ョ 中 7 ッ大筒 ョリ四丁程南白金 右 1 內大白 台場 リ拾 扮 不 ~ 金 殘憊 台場 八丁程 5 嶽 拂 ヲ ーケ緑 築 足 右 攻 大 1 丰 登 鐵 方 筒 ~ 候 砲 = 不 挺 心 椊 **殘天之川** ŀ 1 取 得 木 村 噂 上 サ 1/1. IV 1 御 者 辻

座

昨七 捕白 H 旗 藤堂殿六百人程 一本 IV 揚 ケ 天誅組 九條ヨリ二里奥和 1 随 屋 松 木 村ヲ 初人家 H 村 ^ 攻入 七八 軒應 浪 士 排 共 1. 阼 夜 戰 Tr. 時 = 比 及 Fi. Ł 條 候 趣 御 -テ 引 浪 取 相 士共三人召 成 候

藤堂 磨為致猶又十五歲以上六十歲以下ノ者共不殘人足二取道端有之木ヲ伐 天 平 沼 1 田 11 新 村 迁 奥谷村 郎 并 天誅組 熊 大堀 村百谷村 ノ浪士一人モ無之ト 赤松村百姓 ノ富家 ノ噂 -御 ~ 立入一 座 一候最 早兵粮 石二斗 1 = 滥 米 候哉 7 y 奪 IFE 1 IZ 或 H ブコ =/ 3 1 道 籾藏 ŋ 白 垣 7 金 阴 5 -致居 嶽 サ

堂源

八郎

殿

人數上下三千

人程

---

御

座

候

近

村

セ

候

熊

野

三山

## 由內聞仕候付御達申上候以上

九月九日

前坂槍之助

橋本詩御用人ョリ高野詩へ左之通申來ル

出 左近殿京都 候 且 叉當 地 3 形 1) 势 今 九日 F 被 未刻橋 申 上之儀 本 村 當 地 御 3 着 1) 直 --相 = 职 成 計候 候 事 樣 ---候 右 山 右之段扳 X 3 IJ M 申 又六木下 來 候 1.5 岩 1.3 二个 郎 1-114 取 11 郎 候 ~ 付 Til 沙 テ 由

高 野 山 形 势 ノ儀 右 兩 人 ~ 申 合 III 申 越 候 依 テ 申 進 候 以 上

金澤彌右衛門

柏木國助殿

奥村立藏殿

九月九日

水野大炊頭

別紙之通 天朝ョリ被 卸出候間在所へ可罷越旨被 仰出之

水野大炊頭

御警衛之儀 兼 テ 御 沙 汰 候 庭 頃 日浮浪 之士 偽 和 聊 使 於 川 Ŀ 上七色村 邊放 火亂

妨 有 之候旨撿校宮被及言上 候 依 之大炊 頭 早 々歸 國 熊野三山御警衛賊徒 追討 回 有之 御 沙汰

九一月前京南二山

一九月十一日前坂楠之助ョリ之書面

白金ヶ嶽ト中處近邊ニ屯致居候越猶一 今十一日戀野村へ御出張相成候事猶又別書 = \_\_ 戰候模樣有增御達申上候以上 相成候趣當表山高殿初不殘御人數御繰出 相成候趣且井伊家之筋ョリ右下市 筆啓上仕候然者浪士大將中山侍從初附屬之者共和州五條ョリ一里餘南手ニ吉野郡奥谷村之內 ヨリー 昨九日夜八時ョリ下市村七八步通浪士共ョリ致放火燒失 里南 ハ高野詰津田楠左衛門幷法福寺右二手富貴村ニラ及 = 相成 へ操出シ候越ニテ跡ニテ焼拂少々荷物等 和州大津峠 向 ケ御 出 張相成 候乍併山高殿 モ焼失

九月十一日亥下刻

前坂楠之助

北島段右衛門樣

九月十三日法福寺ョリ坂西へ左之通中來ル

昨十二日小子一手ニテ鳩ノ首打取間道ヨリハ堀內相進候處小子方半時早ク鳩ノ首打取則陣旗等

取歸候

今日四時帶川 飛込敵三人追退ヶ則出 今先陣押出候處打込、又堀內六郎兵衛ト同時之處小子手勢之內大野樂之介一番 水屋へ及放火其餘賊宿三軒傳燒十餘軒二及候事此段御大慶可被下候

九月十三日

明日ハ天ノ川辻之一番手引受居申候

法

福

寺

坂 西 叉 樣

九月

+

JL

H

柏

木

或

助

初

3

1)

左

之通

申

來

w

九月十五日御鳥見組頭ョリ左之通申出ル

領 打掛 御 此 助 手 富貴 程 人數之內 H 日 天 火 御 1) 書 移 村 誅 朝 A 狀只 出 數 組 3 1) 堀 IJ 候 張 1 丙六郎 今着 內 夫 者 付 相 燃上 々 共 成 村 永 仕 候 Tily 兵衛 出 y 紋 候 H 谷 付 候 張 九 1. = テ 此 趣 谀 申 -段 月. 是叉永谷 彦 番 相 所 坂 申 义 成 -= 淡之永 乘込 法 候 1: 處石 ---候 浦 + 村 候 人計 以 并 處天誅 永谷 E 平 1 有之趣 手 藤 兵 村 衛 圖 ~ 岩 旗 傳 組 1 相 崎 1 -----石 申 者共 本 者 屋 聞 衛 門 候付 宅 平 収 省 來 弟 泛 ~ 々逃 候 押 衛 去 子 趣 掛 .H. 1 IV 十二二 富貴 去鐵 法 鐵 申 者 砲 福 炮等捨置 宅 村 打 寺 H 掛 詰 = 3 1 浪 人數 y 候 所 士 3 處 共居 天 邻 有之 1) 1 誅 手. 申 鳩 = 収 候 水 組 首 上 趣 候 1 1 者 候 IF. 1 ---付 迯 趣 前 中 御 去 所 H. 人 坂 义 楠 數 1 鐵 . 手. 卡 [iii] 他

九月十五日

鳥見細頭共

御

九月十八日左之通安藤徹福九一申渡ス

之間詰 安藤微福丸

菊

和 州 揆 追 K 不 花 趣 相 聞 候村 此 節 早 K 在 所 ~ 11 淝 起 旨 被 仰 出

柏木國

助

村立藏

奥

御 去 人 12 + 數 御 登山 H 4 橋 同 H 本 計 橋 A 驛 1 F. 3 1) 先達 1 手 テ 御 登 人 數 山 登 --山 相 成 + 候 -1-E 木 1 4 次 加 右 郎 四 衛 郎 樣 御 初 夫 登 々下 111 被 成 Ш -德 平 八 村 日 ----H 1 張 左 今 近 殿 -總 JL

五四五

續ノ事 川辻一 被 日前 日 出 仰 張 件 三付山內ノ者未安心不仕姿ニ御座候何分十津川鄉御巡撫 越 九月 揆共陳屋燒拂候以 被 一ノ手三ノ手共大瀧 致候猶又今日 = 付 一十九 右 時刻 本陣寶性院 五 來當山 半 ·時揃 口 ョリ十 = = テ色々 能出 テ 左近殿當山 津川 候處立藏 風說有之趣 鄉へ出張同 御固 儀外御用 場御 所御固 二候 く共確 見分右 筋出 長野七郎左衛門殿ニモ十津川 來國 F 二相成候樣仕度奉存 = 取留 付 助 私共兩 人罷 候儀 越 人御 モ 無之併寺領 候 去 案 內可仕旨 IV 十四 候 者 鄉 日 敵 今曉 天 へ昨 地

九月十九日金澤彌右衛門ョリ坂西又六へ左之通相達候事

西 又 六

坂

筋 新宮等へ贼兵等逊出可申モ難計候付同所邊へ御人數差遣有之候へ共右御人數不足二 ョリ分遣候様丹波守殿被 仰聞候旨彼地仲間共ョリ中來候間御物主へ御談申達御自分一 村當山詰 手明

九月十九日

H

H

IJ

同

所邊

へ御

出

張可

被

成

候

先達テ高 野山 賊徒入込候品段々相尋候處左之通三光院申出

口上覺

高野山行人方 三 光 院

八月 ノ仁七人學侶悉地院へ入込餘へ族人宿へ泊リ込候付山內 中 旬 3 リ拙院 上京致居 候處同月二十二日夜高 野山 浪 ノ僧徒大ニ周章仕候由取沙汰之趣拙院 士體 ノ者 凡五十人計入込其 一个大 將體 九月廿日

以

Ŀ

Th

月

相從 日 前 僕 件 7 11] 以 自 1 次 申 P 第 甚 越 候 御 以 屆 心 付 驚 申 清 Ŀ 人 1 餘 置 候 翌廿六日 右 1) 聢 1 涯 h 士 未 若 發足廿 相 分 武 II. 無 體 儿 7 日 750 1 歸 儀 ラ III 何 申 仕 掛 V 候 候 = 處最 時 王 浪 1 僧 早. + 人 徒 之事 込 候 故 -15/5 相違 勘 無之依 辨 -E 有 之八 之間 月 班 -11-AIE 近

浪人體 悉地 貴村 入 歪 公達 相 紀 P 四 込 相 極 止 州 H 院 一無之事 一候テ浪 見 朝 通 侍 樣 宿 從 為 山 為致置 y 工 3 、先月 者參 引 闻 候 ツ追 4 殿 院 分 候 取置 重 士 御 一候儀 檀 七 學侶 先 世二 使者 々防 K 申 練 緣因 人學 日 T 右之段早 禦之御 ハー 差 談 尾 行 日 \_ 倍 仕 州 上 人總 夜 崎 ハ 切無御座候先達 侯 方悉 候 候 华 濤 ---御 口 大 山 代 頃 1 ~ 一次 共僧侶 使 敗 地 1 1 郎 兩 入込 住 院 書 紀 账 人 土 登 Ш 州 來 泊 方 居 山 ツ = 岩有之一 浪 由 樣 IJ 候 佐 = 0 1 儀 昌 候旨 士 遍 聖方 之助 ~ = 體 テ 御 付 j. 3/ ---テ晋テ 御屆申上候書面 之者 山 由 申 屆 可 E 3 ----山 A Ŀ. 申 申 田 IJ 中少々安心之折 僕 宗 候 凡 上 市境 中乍當認 一候處早 武備 五十 否 か 兒 共右 人召 返答振 院於 Ŀ 無之事 人 中 計 連 速 K 1 金 申 全間 送山 藏院 1-各 御 合旅 174 --相 戎 勢 被 3 -1-抦 翌十 進 無 ŋ 彼浪 御 連 衣 及 人 A 一致方 1 7 宿 1 差 面 = テ 着 発 戰 I 會 廉 粉 鐵 日 旗 亦 山 福 相 候 ing 登 -御 朝 可及哉 地 所 屋 山 温 處拔 -切 中 区区 持 之樣 下山之由 自 御 吉 火繩 3 候付 候旨傷 身 菊 固 右 モ 無之 之旗 相 抔 衛門 子派リ候 1 -此段御 金 THE テ 成 H. 洪 锁 差 リ相 金 候 FII 餘 付 屋茂 18 同 1 他 州 斷 應接恐國 训 答漸 月 进 等 悉 路 ~ 申上 11-後 地 12 兵 品 11 13 院 大 中 浪 I 衛 リ 7 候 # H 將 士 Ш 方

五四七

絲漿滴 被防組 川禦及出取國 同 大

月

计

日

和 或 御 代官鈴 木 源 內支配 所當分之內 此 御

御御 方 期手 御 預 被 仰 出 候

定筒 奉頭 行格 小 出 平 儿 郎

Ti.

四八

大 和 當 分 國 同 御 所 預 所 ~ 引 御 越 用 回 重 相 ---勤 相 事 勤 可 申 h 1 御 事 候

同 月 同 H

浦 遊徒 得 時 御 組之儀者 勢 用 万 峰 筋 相 亂 辨 起 7 往 追 海 モ 入 之 古 心 討 防 得違 者 之儀 御 3 有 備 1) 一無之樣 之節 御 1 勿 趣 天 意有之專 論 朝 27 差 直 有 圖 樣 公邊 田 次 取 日 第 押 ラ 高 3 海 相 兩 1) 勤 熊 被 防 精 御 野 等 備 忠 御 仰 7 國 和 出 -盡 有之追 御 辱 州 寸: 1 不 h 候樣 被 相 相 紫 成 遊 17 有 樣 有 御 口 致事 2 A 之 取 數 御 候 計 獝 領 御 ~ 共當 分之 緹 此 出 E 儀 海 今不 = 防 相 27 容易 御 取 成 用 分 候 遊 程 時 筋 徒 勢 1 1 不 豫 事 -及 テ 備 = 之儀 旣 申 村 外 右 = 非 相 等 和 心 州

同 年 九 月廿二 H 水 野 多 阿 細 咎 被 仰 付

千 石

> 菊之間 語 水 野 多 門

數 行 被 此 度 之內千 其 100 儘 和 付 差置 州 邊 Ti. 候 得 百 -己之存 共 石 テ 數 及 被 亂 代 暴 慮 重 候暴逆 7 = 被 テ 召 致 E 之徒 歸宅 屹度 召 任 候 愼 候 取 鎮之儀 家 E 回 柄之儀 右 淝 御 在旨 用 其 方 猶 御 被 思 発 仰付之 召之 分 願 出 テ 밆 候 被 段 E 有之格 仰 不 東之至 出 候 别之 處 御 病 御 不 氣 宥 快 1 免 -1 7 被 仨 以 申 御 思 相 從 召 備 候 附 屹度可 御 屬 免 知

大 組 格 之事

同 月 沿五 H 今 H 未 th 刻 頃 和 州為家 村 金澤 崩 右 衛 甲 旋 宿 = テ 揆 總 裁 藤 本 排 之 助 并 F A 世 زنار 留 候 次

手突込 之助 花 衛 處 テ ヨ 7 津 ク 右 Ш 111 皆 突 之助 門家 者 人家 振 衛門 內探 光 掛 自 伊 突 同 廻 E 1 1 1 溜 屋 分 候 七 右 來 索 K 初 3 -1 時 旒 軒 鐵 郎 衛 當 高 先 家 1) 根 1 3 駈 得 阳 宿 脇 共 下 砸 來 IJ = 田 = 3 5 突立 駈 主人 差ヲ 最 1 村 能 ~ 方等 ズ y = Æ 1 所持 其 來 寺 支 早. 主 MIS 大 助 投给 下人 月 身槍 樣 人 論 津 鹺 追 1) 社 ---槍ヲ 候筋 方陸 之助 披 津之 テ 巫 秘 ラ 1 同 長押 打 敷 打 槍 V 宿 > 丰 -リヲ 尺 ラ 7 合 掛 助 有 直 洩 向 = 1 突留 有 利 之段 片 D). 諸 倒 ス ---候 = 候 H 掛 續 直 T. 花 共 合 IV 右 前 y ~ 哉 共一 計 藏 K 潜 順 IV テ 衛 间 汉 ---前 1 湛 子上 . 5 揆方 敵 人 槍 見掛 9 門 IV 太儿 ----大 拾 切 藏 槍 揆 起ヲ 不 1 1 力 \_\_ 纔 外 左 サ 丰 7 テ 好 テ 1) E = 1 1 淺手 投 手 駈 無 從 身 兩 ~ 3/ 取 林 テ 廻 掛 整 早 掛 來 人 駈 楠 兩 處 構 网 人 之永 7 負 1) 7 n 刀ヲ 7 7 ----出 IV A 人 IV 立花隆 彌 津之 候 形 又 掛 収 稻 候 7 ス 1 見掛 復與 已 主 英 程 同 右 振 掛 ~ h IV 從 共 助 間 1) 衛 廻 ス = 1 人 ---突掛 ---門家來 刀ヲ 庭 齋出 付 不 座 必 如 鐵 3/ IV = 階 槍ヲ 敷 死 聲 意 時 ~ ク 砸 揆 以 駈 瀬 駈 合 7 7 候 -~ ~ 投給傍 没丁 方下人 左之腮 飛 掛 駈 戶 處 廻 上 相 廻 収 坂 E 楠 1) 落 部 八 村 込 ラ 例 IV 打留 -行 之永 F 其 内 候 1) 1 丰 シ 是 尚 人 沙 藏 事 鄉 ~ 輔 3 h = 1 見 淺手 又 居 [11] 1) 駈 1 右 兼 3 [14] -組 ス 付 肩 朊. 衛 候 沙 跡 廻 5 付 Ti. 工 W 候 候者 FIF 駈 江 淡手 19 间 内 3/ 胩 仁 間 IV ~ 傍 場 掛 處 7 見 披 來 候 则 M 1 1 相 村 掛 榆 進 M -行 七 儘 人 丰 ル 披 1. 居 尚 八 111 徐 洪 IJ 7 ラ 川 17 候 1 鐵 旒 猫 収 呼 合 姚 1-藏 7 7 1 7 テ H 引 折 Tr. 砸 IL 1-掛 宿 ti ル 111 切 整 啪 出 合 17 郎 简 合 打 K 郎 3 IV ~ 1 付 家 枪 1) 斯 1 恢 ク ~ 1 掛 1 -4 死 槍 斓 ME 込 1. 處 右 候 如 沙性 IV ---丰

候 面 々 1 " V E 槍 太 刀ヲ 合 セ 鐵 桶 打立 候 外 = 數 人 有 之候事

村

本 文 津之 助 懷 中 坳 取 調 候 節 姓 名 相 知 V 候 ~ 共 主 從 兩 共首 7 計 若 府 ~ 下 3/ 評 定 所 = テ 生 捕 人

見改 3 サ セ 候 處 津之 助 丰 從 -無 相 違旨 申 立 候 事

津之 衛 睄 助 7 儀 相 尋 斓 候 右 衛 處 門 同 旅 旅 宿 宿 切 1 込 後 候 U 節 = 宫 獮 有 右 之右 衛 門 ホ 何 # ラ V 1 ~ 内 龍 起 = 隱 候 哉 V 居 不 真 相 青 見 其 = 後 成 津 出 之 テ 死 助 丰 1) 從 候 討 由 取 煽 右

同 譯 寸. Ш 日 追 内 未 探 刻 次 無之儀 探 過 索 索 和 = 致 早 州 鷲 朝 b 3/ 見留 候 家 3 村 處 1) 近邊 下草 罷 山 內岩 越 候 草 内 本 左 谷 近 4 = 具 ラ 殿 = テー 御 足 手 揆 領 人 \* 鐵 總 脫 裁 棄有 打 砸 掛 方 松 之猶 且 木 候 謙 處 勝 垂駕 又 野 大 Fi. 郎 討留 便 兵 挺見 衛 ナ 次 100 弟子 第 出 致 弁 左. 3/ 3/ 之通 其內 有 在 之樣 鐽

省 熟 打立 討若 槍ヲ 鐽 府 突込駕 砲 1 下 モ 難 3/ 1 垂 評 相 定 7 分 揚 候 所 候 ---處蒲 共 テ 浪 召 士 捕 圍 體 人 而 린 1 見 者 = 糺 テ A 只 サ 相 今 セ 乘拾 候 籠 居 處 松 候者 候 本 7 謙 打留 F 相 郎 見 即 死 候 -· mc 付 = 付 相 禰 違 其 近 邊 儘 趣 駕 生茂 申 立 = 乘 候 y 事 等 セ 本 打込 陣 引 候 揚 處

=

籠

y

可

有

之數

1

頫

=

子

此 度

遠

方

迯

延

候

砸

打

等

不

審

成

牛

茂

筝

打

寺寺 社: 社吟 味 方役 が附陸人 代リ 利 右 衛 阳

六枚 九 入 月 證 御 候節 十 人 必 1 Fi. 村 私 候 日 鷲家 越 瓦 階 增 右 以 村 3 衛 碟 y 同 門 見受 裏屋 -打 殿 一候付 其 候 -處 テ 七 楠之丞 津之 早 方 速 助 助 浪 殿 天 力 士 藤 恣 申 = 度 本 E 慥 候 津之 御 見留 = 共刀 助 御 枚 主 從 座 抔 相 兩 候 當 = 夫 テ 1) 亂 候 3 1 y 節 屆 人 \_-致シ 同 + 階 兼 人 槍 右 7 候 下 故 津 7 之助 放 1) 庇 兩 檜 座 人 皮 儀 敷 7 屋 林 楠 討 迯 根 留 汉 1 候近 永 上 申 候 殿 僅 相 其 槍 節 働 五.

九月廿七日藤本津之助討留候付不取敢左之通松平肥後守殿へ御達 相成候事

松 平 肥 後 守 殿

品等種々有之候へ共取調跡ョリ御達可申先此段不取敢御達申上候樣國許役人共ョリ申越候旨家 徒籠居候趣二付早速人數差遣探索為致候處果ラ浪士村々打出候付討留雜兵三人召捕申候尤分取 此度家老山高左近人數引纒熊野へ物見ニ罷越候途中去ル十五日和州鷲家村ニ致止宿候山中ニ賊

老共申候

九月廿七日

藤本津之助討留

槍 ヲ

花 光 伊 右 衛

門

金澤爾右衛門家來 刀ニテ討取

其

坂 部

蔵

芝藏所元〆手代左五郎忰 一壹人討留

使

鎗ニテ突留

八

+

輔

瀬 戶

上

郎

)11 山 -1

高 方. 近 手之者

壹人討留(是者松本謙三郎也)

右 之 通

藤本津之助松本謙三郎等所持ノ分取品左之通

兜 二十四間鐵錆

面 鐵銷

小手 同

袖

胴

海老胴黑強

胴 小手 黑小櫻皮チドシ

袖 小サ子

佩楯

鎖りフンゴミ

腨當 五本シノ黑

銕炮玉 佩楯 朱途 三十五

兜

黑途伊賀星六十四間

胴

黑強小サ子花色オドシ

胴

基石頭朱塗

臑當

七本シノ

同

兜 三枚張金箔置

同 鐵錆

佩楯

同

織物

黑桶侧三酸朱

鉄錆小板鎖ツナキ

腨當

面 鐵錆

小袴 袖 小サ子花色オドシ 弓カケ 袴 毛綿縞給

黃羅紗胸當

懷中物 石滯

陣羽織 着込 鎖リ 背二白輪扳付

頭巾 鉢卷 七本シノ

同 鎖リフントン

押羽織

白毛綿雲龍

黒途七本シ

臑

兜 鉄錆十八間

短刀

本白サ

兜

熊毛植

頭巾 鎖リ

脇差壹本 小倉柄一本 銘包保作白サヤ

小筒 ケ ~ 挺

挺

槍

藤本津之助懷中二金三拾五兩貳分內 同人家來體ノ者同金八兩貳分壹朱內 1 武分金三十四兩配分 一宣朱銀壹兩 發膩文 一一分銀一兩二分

大日本興地係覽

七書正文尉繚子

富士見十三州興地全圖

二册

册

松本鐮三郎

所持品左之通

册

右之外雜物

藤本津之助所持品左之通

日筌家訓 寫本

大和之繪圖

**演删** 

宣册

財布內二他國銀札三枚錢三拾九文

五五三

右之外雜物

藤本津之助所持之書類

誓

一我雖貧賤所從事則

神皇之大道也苟達此言則神人當立誅之甘而受焉人如違之且害我 所 為 H

我雖微弱誓天地神祇而不變此天地時

在

神皇者而為

文八二年歲次壬戌正月上元日

朝敵避恩親友愛斬焉、

草蓉已備藤本冀

軍命

此舉元來武家之政夷狄之猖獗によつて庶民之艱苦限りなく候付深く 宸襟を惱まされ候

儀傍觀に堪へす止事を得ざる所なればたとへ敵地之賊民といへさも本來御民の事 なれ は 亂

狼籍財貨を貪り婦女を奸淫し猥りに神社 屋宇等放火致し私に降人を殺等儀有之間 敷事

軍事者號分嚴ならされは一軍の勝敗にかゝはり忠孝之本意に遠候得者聊も遵背あるべからす 若選背する者は軍中之刑法歩を移さずどいふ無て必得可申事

恐多さ事に候得共諸軍兵毎朝伊勢皇大神宮弁京都 禁裹御所へ向ひ遙拜仕報効之外一點私心

不挾候段可奉誓事

火之元用心第一に可致晚者年時以後者諸小屋とも消火但鐵砲隊長之所火繩之用意は格別之事

行軍中戰場中にてもたさひ数歩中に大利大空有之候其誠に進み具に止り鐘に退く約束序、相

守妄動不可有之事

一武器幷衣食等自地亂雜不可有之事

一陣中私用に他之小屋へ不可往來候事

一陣中喧嘩口論酒狂放罵等總而高聲吟歌往話等不可致候事

職場に於ては縱合私之遺恨有之とも見給申問敷元より除方の勝敗軍機にかゝはり使事に候得 敵之强味方之不利を談し兵卒之氣を折き候儀不可致候事

者可爲嚴科事

敵 地 往來者勿論我親族たりとも私に文通いたし候儀堅く可為禁制若敵中より書狀差越候 々言上可 ·
致事 は

進退言語互に禮節を守り潜上不敬我意を押立功を爭名を競ひ不和を生し果し合致し候儀者其 封之儘其部將と共に監察方にて開封之上事議密

害不少罪賊徒に準すへし

右之條々堅相守り可申候此外敵に利有て味方に害ある事致候者は其罪不可貸候者也

文八三年癸亥九月

右一通

一一心公平無私土地を得て着 天朝に歸し功有れは神徳に歸し荷も功をうばふ事 あ 12 1 かい

らざるもの也我等若此義に違は、即兇徒を同しからん然者則 皇祖天神冥罰や蒙り民人親族

忽に天誅神罰を行はん汝等よろしく此儀を存し其罪ををかすことなかれ特に さも離れん汝等もし此義に違ひて私する處有之は又兇徒に異なる事なし 神典皇謨によりて

皇祖天神に誓ひ將軍士卒告

文八三年亥八月

右豐通

車命

一軍中猥之儀有之間敷事 但扳掛高名候共可處嚴科事

一諸勝負者勿論飲酒に流れ或は婦人等決て犯す間敷事一 個暴有之間敷事 但猥に民屋や放火し餓食するも恣に取問幣

右之條々於相背者可處軍法者也

**多八月** 

右一通

第一 神祇や崇敬し餘道に迷 へからす精神者天地を造化し万物を産生給ひし大主本に在せは書

夜朝暮尊奉し念に任し非禮之振舞有へからさる事

主上者一天四海之主率にて即 古風を守其職業に盡力し年々祭典朝貢油斷なく可相勤事 皇祖天神之御血統に在せは彌增其 聖恩を仰奉四民各神國之

父母者其身之為に神祖なれは神祇を敬すると同し心得を以孝養不可怠幷愚子兄弟奴僕之末々

迄悉 皇祖天神之賜物なれば輕卒暴怠之振舞なく懇に教諭を加へて召使へき事

賊徒近來 名有て實なし國家之虫夷狄之奴と言へし故に賊徒等可稱所は皆非 義擧に從ふへし元來御民之事なれ 天聽を壅閉しをのれか好意を以勅定と偽り夷狄に諂 は決て御粗 略不可有之事 ひつ 也速に修悟降愛致し賊 カコ 忠良を刈盡さんごす で出

九月

上下一心同力

右一通

一天朝之御爲をあたに相

天朝之御爲をあたに相心得正明義之者片時 も無油 斷開闢以來無究之御恩壹を可奉報事

一喧嘩口論者勿論總而高摩不可致事

戰場に於て者縱令私之遺恨有之共必相扶け相救不可有踈

略事

行 軍之節大小便或は私用有之者其隊長へ其由申達用濟次第二町迄の内本之隊伍へ可入事

一敵に逢て妄に不可動必隊長之合を可待事

戦場者勿論行軍之時といへ共後を不可顧且 私に言語 不可交事

上下之禮を堅相守言語動作人に對しておこりケ間敷振舞 不可 有事

右一通

藤本津之助

樣

丹羽出雲守

田織都

富

秋凉之節御座候處彌御豪壯奉欣喜候然者御指物一流米藩松浦子を以中 納 言殿御 染筆御 願 彼成

五五七

兼 品 物に て御 付 承諾に御 頃 日 押て御認 座候處御案內之通り逐 に相 成甚年 延引 被 日切迫日夜御用繁御執筆難 爲 贈 候間 左樣御承知可被 彼 下候他 成候得共何時有用 日攘 夷 に付天 も難計 嗬 山 仰

候事と奉存候草々頓首

八月十二日

事と奉存 再啓此額 候間 面三枚釈 序に相 而松浦 廻し候兎角可 取 次云々に而 然御 廣屋 取計 可 平 ·吉橋 被下候以 屋卯 F 八道 具屋大型 藏 等 被下 候委細 御 派知之

右一通

藤本具金樣

乾十

郎

左樣思 候間 鳥渡呈上仕候急速之今日に當り病 御 前宜御 召 可被 下 願 ·候尚 申 上候從僕者皆差遣候問 小川君より御同藩宜御致摩奉 人 御 座 可然御遣 候 而は進退 可被下 願 候尚叉万藏 不 都 松本小 合候 間 暫時 川 儀は先生 兩 人に 潜 置 御 僕三人看 御 召連 跡 より 御 1病致居 座 長 候委曲 州 恢 罷 中 間 越

聞置不申候間可然御教可被下候

御心得

百姓町人終始誠心貫き候實錄者藩士處士以下者其知者より可達 奇特之功有之候者 國 事 に死 候者之姓 1姓名國 名祖先國 所國 所 事 年齡 に貨財を抛ち奇特之功有之者姓名右等之者 平常 行跡 國 事 に参謀奇特之功有之候者姓名國 天聽旨御 不選 藩 沙汰 所 士 域 有御座度 處 11 士浪 に周 旋

奉存候

大和國

御預

所引渡に付受取下役召連同

所

右御國 出 入住居 とも 御免 被 成

候

藤

本

津

助

七 月

右 通

藤

本

津

之

助

右此度 御館 入被 仰 付候

七月廿五 日

右之趣御用老被

仰

候旨池田貢殿より申

來る

右之外長州 より建白書寫等雑物略す

九月廿八日

御馬筒頭格

小 出 7

へ可能越さの 目 付 御 宝 事 候

御

味役助 大 藪 新 右 衛

門

御供番格

谢 定 不

行

御

五五九

大和國御預所可致支配こ之御事候

右同文言

談助

儿

郎

內

膳

同 A

此度大 和 國 御 預所被 仰付候付而者御代官始手代等差遣置候等候問取調早々可被 申出

同 日

大 和 域 御 预 所 爲經衛 大 御 番 頭 初 組被遺宮候間 宜取 計旨 御書物 方 頭 取 達

月 日日

此 度 召 捕 候並徒之者共吟味筋夏日源 一郎御勘定吟 取 扱ひ候様尤御家老より直 に申聞 候儀 も可有之

1-付其 一段為心 得置可 申事

和 州一

同

月七日

條 1-付 所 大 ~ 出 張之筋追 々御 揚 50 せ相 成 候 得 洪 収締 向 相 10 2 3 不 申 樣 海 岸向 并 諸 方 口 to.

相 達 候 11.

十月十日 今度十津川郷鎮静に付巡行之御使被遣候旨左之通 夫々申來る

今度十 且 依事 洋川鄉 右 兩人 鎮靜巡行之た より其藩出張之者 め御 使渡 直應對 邊相 に及候儀も有之哉難計其段 模守東辻 過書權 助 被 差遣 明 3 八 心得可有之事 日 出 立 候 間 其心 得 व

+ 月七

に付

右樣御承知可被

成

候

H 筆致啓達候然者廿 能越 候等に付粮 米弁繼人足等手當之儀宜御取計有之樣致度候尤宿拂等之儀は津藩引受之趣 日附を以 て十 津川 鄉上之池村 より 申 進 候御 使初 列蔣人數左之通に T 高

五六〇

御 使御二方 潘 上 次廿九人 四人 下 下廿一人 儿人 馬二疋

會 藩 上 四 A 下廿五人

土 州 F 五.人

藩 上 十人 下九十五人

津

**貳百貳十五人** 津川鄉士

二十一人

外二 繼人足百五十人計

も正

義之色

て暴論我

雜 相 小出平九郎儀此程五條表へ罷越諸藩之筋へ致而會且京都之御使へも及面談候趣何れ ケ間 顯し 敷儀無之候間此方よりも只至當實談を以て及掛合候趣に付高野山之儀も右之振合にて應 间 談 中 皇國之御爲を主と致し公武御合體之御基を周旋致し候心中に相見え決

答致候樣學行聖三派之筋へ心得申遣候はゝ可然哉に奉存候 但 一右談振之儀者決て此方より差圖致候様には不申候

り談 此御方御人數同山へ御差向之筋は右御 候兵粮運送之儀諸藩之内より賴談も有之趣平九郎話も有之候へ共右者司農之業合に付若在方よ も有之候は ト臨機應變之可及答と奉存 使野山滯留中者惣 候 て出 廻り不 申樣 -. • 統八 申 合可致と本

會津藩外島機兵衛儀いつれにても逢度申則別席に 之御趣意に付橋本御固御人數等之儀は御國中之儀に付御差圖申譯には無之候へ共諸藩も揚取候 て此度兩御使被相越候儀は全く十津川 鄉鎮靜

間 早 K 不 殘 御 揚 取 1-相 成 候方鎮靜 之御 都 合にも可有之哉之旨出張 之木下 次 郎 14 郎 ~ 申 聞 候

+ 月 +  $\overline{\mathcal{H}}$ 日

> 柏 木 或 助

浪 士 追討に 付 對 陣 且 接戰等之儀 金澤彌 右衛門 達 書左之通

金 澤 澜 右 衛 門

人と

0

儀

不認出

候

共其

和 但 州邊 軍 役 浪 方 士 頭 揆追 取 主 一討に付 役にて出 出 張之事 張 先對 に付 陣 且 始 接戰等之箇 終 騎 T 働 條 左之通 候 無之故誰 K 證

T

目

付

中

初

諸

役

同

見留

可有之候

事

候處天 妻木 致 筈評決に 左近 1-切 和 人數已に 州 所 候 張 兵粮 加 趣 殿 h 0 野 御 賊 左 衛門 付 11 相 相 隨 郡 運 兵 辻 方手 我 從 關 進 成 天 藩 候付 候頃 伊 0) itti 川辻 8 行 御 同 南 都 爲 家屯 兩 郡 1-利 人 數 走 害 軍 賊 取 戀 一兩軍 申 計 者 集 野 塞 3 歟或 十 見させ夫是及 藤堂家より打合有之十五 村 第 右 迄進 差向 脫 津 も致 0) は 走 111 進發 有之一 儀 東 鄉 み諸隊之駈引豫 0 前 北 に付 も逆 途 候 ~ 拙者附 處賊 迯 評 ノ手柴山 ~ 差向 路 3 議 歟之動 候 遮 塞同 上 隔 候 屬 在 方上 家より に相 備 太 方吉田 靜 日 等 郎 一兩軍 を試 策 成 同 左 取 焼拂 に可 有之 時 計 衛門三 を高 源 5 1 九 有之尤 之右 月十 且 候 襲撃之約定に 候 野 寒 ~ 1 共 事 衛 手 山 四 1 ]1] 井關 門 敵 物 日 先繰 神 地 + 主 前 津 初 斓 ~ 兩 丈之助 進 上 川 高 相 五 一ケ物主 成 入 网 野 軍 助 1-を以 鄉 寺 候 兩 就 II. 處 領 軍 本 賊 富貴 右 賊塞 T 後 十 陣を は 兵追 1 援 手 數 村 四 मि 0 橋 軍 為物 + K 迄 日 相 學 里 逃 押 间 襲之 本 散 家 0 行

同 + B 右 賊 兵之動 諦 も課知致 候趣有之先拙者 人高 野 山 登續 T 物 主全軍 护 迎间 山 口 々 18 巡

は 押て 寸. 路 今追 四 賊 展 捕 出 主 徒 ど評決 初 を 被 ても不都合に有之併鷲家驛之儀は右鷲家 郎 中 b 御 鄉 熊野 々 六七人外に人足十二 領 山 申立右 より 仰 呼寄 出 做 同 路 郎 前 **分界待乳**龄 合之趣と致符合 侍從に 衛之 勢 張 其 應可及評議旨物主之合を傳候へ し同 143 沉 進發 承試 州 軍 뺘 趣 H 游 相 分兵粮 井 成 聞 1= 或 廿二日全軍 3 込追駈 及 候 伊家 7 は 可相 繰出 Fi ても可 評議 暫時 押行 南 山 趣 大庄 人數 都 面 成 大 L 候 見 候 々に 處兵粮運輸等不 候 有之歟尤 抔 候村物主全軍之內先鋒等之小 狮 瀧 人駕 頃葛 又若府 屋 合候 1 .~ ~ 口 ~ ~ 共 郡山 共 落 秋 山 相 0) (賊兵可 山 相 處 西 同 行 携 殿 挺具 物之具 其節 無程 次郎 路 後 左平 夜橋 邊に退舍之同家三ノ さの課 ~ 早 より \$2 全軍 太早馬 來 御 足 使 申 候 木 筋 領 驛 便宜にて押前 寒 出 知 も自分符負 圣 趣に有之猶 荷槍 とも賊兵之動 候付 分驚 進 以 1-致 ノ川 口村 は 發 て し候 にて追 御 家驛 1. 井 1 談 同 より一 筋 伊 A 相 泊 村 申 津 又北 駈來 一候は 家 to 直 勢 上 111 1-成 より一里外隣 以 手 樣勢 隊を留 州 より T 同 都 候 啊 里計上之手 て遲緩 井 人數 北 山 夜 靜 11 趣 鄉 り今日進 > 州路 人數 伊 鄉 8 山 和 俟 可然で諸 も有之處宮地 ~ 家 差 浙 め同 鄉 州 難 進ませ より伯母 加 御 1-夫 ~ より 情 熊 ~ R 爲 郷を 候間 進發之筈にて同 祖之 相 領 一發之儀異論有之候問 山 り公嶺鷲家 差向 掛 宇 成 路 警衛に差置 にて険阻 分 隊 同 領越追 通 陀 越 前途 不 合 111 ~ 有之此 押行 郡宇 極衛 謎 Til 都 行 部 人 致し 及数示 合之極 知 Ai 驛 1 差急 之 々賊 陀 口 贼 衛 相 0) ~ 候小 隔 方 瓶 村 邊 着 路 柳 押 坂 十三日 共 聞 FL. 軍 候 申 === 14 候 上 水 打了 [ii] 適隔 h 木 相 に付 脈 方可 机 7/2 火 0) 初 111 1 収 は 原民 洪 /!! 廻 節 橋 脉 [11] 他 走 -然さの 敵 倒 峭 候 大庄 去 本驛 全軍 F も有之物 6 兵 御 11111 路 等 地 11-1 3 T 和 赴 差 1-十日 之險 1 1-屋 11 J. 相 理 III 州 lie 治 进 追 497 胜 低 成 T -16

此 居候 11: 近く 小 山 0) 尾 同 11 Ti. 銃 庄 冰 級 風 村 4 馬墨 谷 山 手. 進に付全軍 て警衛 本善藏 同 體 庄 屋 智 1 船 趣 御 捕 軸 より二 賊徒 にて 1-成 越 前 I 領 下之口 及 分 て二十 作 者 有 丈 音 之助 人 之事 迯 等 之爛 者難遁 飛 問 四 人應答に出 兩 着 込可 出 有之 丁計 討 人見 申 候天 随 等 出 殪 は吉川 同 候付 129 壓 致 1-候間 瓶 誅組 有之哉探 着具にて起立 付 申 候 L 切 倒 Ŧi. 山 L 其餘 T 付 1 及 合さ 難 大 召 林に 他 伊豆尾 差遣 武器類預け 自 深 坳 源 庄 沸 捕 より 相 驅逐 主急 狀 せ 疑 Fr. 屋 候 成 1 殿者意 候付 索之為 何等 處過 人 狮 本 候 兵衛弟子銃 候付 进 足に 謝 E 處北 村十 又物 し最 PU 命 鷲家驛 右 斟酌 刻 候 夫 郎 間道 分 浪 庄 役 同 趣 早 R ---丰 人 山 せら 見 屋 あ 残城 --町 徘 夜 申 鄉 郎 御 8 居宅 計 無之此 述 h 來 手 切 徊 より 手 1/4 呼 ~ よ の案内 寄 1 n 手 1 牧 候 T h 木 面 注 -----此 人 /世 [ ] 承試 今 ほ 70 同 脫 進之者 L 由 前 丁程 H ね 8 候 一十 前 8 走 峠 所に 1-方に用意之兵粮 字陀 と言 差 せし 儀谷 0) 候 相 h. 件 無之同 ---~ 差遺置 て策 賴 手 A 加 賊 渡邊門 之次第に付 處 F 潜伏 徒 前 所迄 嚴 昨 越 銃 との事にて若彼是申立候 め驛外東 ~ 敷驅立 右井 略も मि より 1= 手. 所 夜 荷物 罷 聞 的 は 九 L 候處驚家 0) 度見留 開 伊家 越 T 人數驚家驛近 A 郎 取 可有之と 之之處 家少 を揚 を擔 3 収整さ の方 伺 同 森 候通 随 察するに せ 所 彌 右途 ひ只 候 候旨奥 跳 < 口村 V 所 大 山 ~ 連 軍 援兵差向 せ 處 候故 夫初銃手 F. 鄉 ~ 襲擊 勝 中 發 今歸之由 再 間 并 要路 議 記に 邊山 野 村 道筋 人足 Œ ~ 伊 臨 相 紀 五兵 寸. 作 時 致 家 は 决 体之者 善藏 差向 は 藏 候に L 州 近寄槍 K 1= L 陣 都 ~ 衛 探 候間 駒 右 兵粮炊 所 > (1) 同 申 T 家內 索致 を以 井 浪 弟 出 8 注 木 11 士等は 數 子 不 夜 ip 兩 吉 及 進 根 伊 四 夷滅 役 形. 防 討 可 0) L 相 8 叉助弟子 家 日 H 人 此 入 松 迫 來 戰 源 候 送 行 有 未 0) 時 せら 隊驚 候 尾 伊 Ŀ 賊 之趣 人數 b 折 屆 明 豆 進 抓 F

炮 谷 To テ少 14 弟 力 有 伏 3 3 左 儿 任 ~ =/ 村 नि 賊 循 行 郎 任: 智 70 之 1n 出 T 1 人毛 有 等 探 之 門 扨 分 合 有 道 越 徒 7 世 (1) 재 增 深 兩 銃 Ţ. 就 近 之敵 索 之 勢 切レ 圖 义 78 0 \$2 立候 右 之 智 砸 邊 沙生 3 1= 打 押 F. 人 F. 家 す ラ様 定 銃 其 衛 1-討 3 邊 行 付 的 發 かっ 口 0) 立 レ子 邊 門 账 1-門 終無 場 手 村 ılı 出 1HE T T 1 8 y 草 見受注 及 出 喜 は 聞 遙 餘 具. 夫 谷 方 儿 1 本 討兩 於 叢 谷 討 3 足 0 共 to 1-郎 -大 カン 儀 死人 家 加 試 谷 泛 致二 死 to 郎 間 初 ~ ~ 任 シ向 待受 分 驛 連 進 領 他 10 同 道 及 5 0) 不 共 一本 可七 隔 情若者 郎文 外 採 銃 發 意 1-隊 #2 智 發 N h よ ノ的場 進 付 繪 索 見 候旨 多 1-固 候 採 h T 手. 家 各 --拙 離 荷 索 人 は め 7 駒 12 1-是 二萬 誠り HH 影 鷲 1-者 味一 物 及 す 四 n \_\_\_ 木 --亚 申 二及 方郎 稻 3 井 A 初 惜接 只 儿 焦 11. 日 根 To 家 候 モ有之候 キ戦事候 見留 同 發 荷 伊 驛 0) 1-本 郎 J 义 1.1 六左 候 東 等 宿 A 助 家之人 J. 賊 挺 林 随 右 1-之 1-1-弟 徒 何ド b 預 中 駧 林 削 Tr. 處歲 レモ 共 追 -1-1-平 1-衞 出 1 か 闸 中 于 1) 不二 モ賊 捨 門之 揚 數 K 残テ 九 伊 付 は 目 殪 候 買 ~ 申大 并家 迯苦 之武 最 1-E 中 進 置 7 取 間 付 L 合ノ 去戰 候男 得 THE 銃 宇 尾 道 初驚 小 人 た Ty' 銃 候致 由二 器 之しに 亦 付シ 候 3 J. 狄 治 18 則 初 計 發 T 喜候 共 賊 之內 70 右 鎗 類 点 原 占 互 小 東 田 豕 ーチ 分 進 驛 W 賊 兩 石 1: 銃 1-駕 to 分 8 郎同 採 7 敵 徒 村 猶 T 人 毛村 捕 人 右 東 無 1-人 捕 早クオ 影 は 衛 索 數 大 गि 相 出 乘 候 牧 P L ~ 又 討 刀 之 打 庄 門 L 追 見 Tp ifi 嫲 П 0 せ 處 迯家 間 模 來 留 見 弟 居 义二 取 70 レノハ内 候 採 よ 立 11: 出 3 振 付 索 图 子 樣 让 木 11 1/4 道 b 3 11 宜ョ 起 刀を 打 ~ 11 h 让 寸 味 H. 銃 1/4 此 字 T. 1. 1) 木 合 制 郎 1= JE よ 方 rh 5 賊 3 手 于覗 虚 街 候 二居 拔 H 街 T は 分 4 h ~ FI. 候 廻 1 汗候ル 道 道 是 柳 [11] 牛约 1 處 合 1-知 h 龍 郎 引 to 致 T 字 泉 t 裁 11: 雙 5 F 小 15 ~ 提城 ---~ 進寄 賊 り徒 奮 計 治 之 寺 力 御 橋 h 1. 松 何 せ 祖兩居人 間 THE 先 J. 内 1 H \_\_\_ 永 TP 0 木 \$2 1 傍 1 1 候打 同 道 沙变 途 候 水 石 死 仮 1-謙 近 h MA 胍 處出 處 邊 は 街 出 孙 右 d'il TIL 松 1) 1-喜候 共 道 让 水 村 服 合 原 刀 衛 得 [1] 郎 T 1-- 简 111 門 水 村 候 進 111 Te 郎喜 1-

挑

候

來

h

棚 處 高 北 H 小 1 里产 [Elin 表 より 2 掛 振 藏 候 廻 贼 御 随直 駒 田 T 2 為 脈派 候 村 より 鞔 木 熊 夫 胜 徒 0) 护 然結 討 續 指 根 大 脫 分 h 處 舆 助 H 裏 村 銃 銃 磔を打賊 T 為認早監にて橋本驛迄體越同 走 酷家邊 夜 り槍を合績で 义 T. 揮 衛 ]1] 掛 罪 助 又 8 3 有 手 瓜 立藏 發 駈 難 致 捷 明 F 弟 . 3 之 敷 A 人同 L 此 付 同 計 L 採 槍を以て支へ 朝之 13 -6 子 ~ 之儀等 趣追 最 同 索 上 家 は 廻 郎 銃 候 人 十六日 监水? b 銃 く駈 早 被 不 內 槍を放して表座 手 ^ 共中 を投捨槍を合 賊 H 意 甚藏宅左 林楠之丞 瀬 K ~ 連發致 是非 鎗 内 徘 聞 1-耳 來 を家水 及暮候 八十 九 聞 潜 山 を以突留 無之賊 も滯 續て柏 有 谷 伏無之徒に 之村 より 輔 應 より す ~ 突掛 陣 付 右 坂 沙。 駈 1-飛 制 敷 3 木 部 全軍 111 は 村留 來 候 口 十七日 達且 な谷 ひ掛 り同 令一 |或 兩 花藏 7 出 ~ 種 ~ 、共淺 飛 發致 刀を 時 在 候贱 助 -----候 N 日 宜 々二十 人一 A 桃 Ti. 御 儀 THE STATE h 川三十 六間 引經 力を 淺手負 手負 は 振 料 0) 1-同 8 は L 同 僧 驛 班 より 難計 總 太 掛 7 以 進 餘 裁 H 鎗を取 人數等同驛へ殘置早駈にて 候 1-JU 口 相 ~ 揚 進學 腮 裏屋 ケ所 殊 藤 面 鎗を握り引 より 傷 郎 侗 て銃發致し も有之間 更當驛 本 より より 銃 館 [1] 取 1-其 津 飛 70 30 落候處立花隆 阳 相 0) 投棄 てい 討 入 七宅表 心 之助 肩 入候 品 成 其外 得に 绵 敷且 地 T も有之長坂 1 又岩 理 -1 掛 合 無 候 丰 時 焚 基七 從に る處 熊野 候 基 折 口 へ共 八寸 同突立 無二に 處隣 より 山 抦 かっ 不 勢 人家の 要害に 所持 齋取 衣 せ 有之尤物 切下け計 寺 ~ 物 主馬 より 州路 鄉者 川 駈 社 支 主 上 の長 組 入直 方陸尺利 候 -1-無 井 初 7 付 小 軒 申 よ 溝川 是又淺 下へ 御城 留 合賊 役 押し 没手 1-伊 主者 7 h 郎 人 H 家 都 K 家 口 3 階 有之樣 打 筋二 负 迯 より修 11: 死 右 T 本 能出畫 廻り 節 越 橋 陣を 花 7 手負家 避し直 衛 な ~ 級 光 門二 返 形 候 本 5 共 かっ 終夜 趣に 衛 所 を手 分 驛 被 伊 6 E

宅

出

右

階

捕

邊

致

夜

略 切 اترا 同 廿 -1. H ナレ K 日 山 午 橋 刻 本 驛 御 着 城 より 臣 -直 --E 1-發足 岩 手 驛汽 + 月 揚 朔 H 収 橋 候 本 Je ile 若 驛 着 山 より lii JL 被 H गा 高 野产 池 候 Ill LIII ~ 行之納 利门 Nº 御 X 1 Wi 製 揚 1-橋 以 等 水 驛 能 汉

計

作

相

請

同

#

11.

日

岩

山

~

揚

取

候

事

六日 伊 御 數 越 本 家 夜 配 A 文鷲家 部 一朝迄井 有之此 數 計 人數 半 有之趣寅之刻 宿之節 分高 追 方に 伊家 々驚家 より 同 野 於て 橋 Ш 所 ~ 援兵之心 П 秋 本 ~ 頃 は 村 Ш 爲 ~ 熊 11: 揚 固 ~ 次 出 野 進有之急場 郎 歷 収 持に 四川 路 張 申 候 後 出 华 より (1) て滯留 趣 候 分 無謀之樣 通 稻 3 1-亦 は 引 涯 ~ 行 連 知 彌 1 0) に 折 排 77 物見 左 日 抓 h 1 衛門 和 頃 II. 總 為 3 聞 1/4 裁 御 日 称し 殿 候 家 京后 領 得 0 口 敷 考 家驛 押 洪 分鷲家驛 より 111 网 俟 來 إنا 六旧 所 人 iñi h 到 11 熊 候 邊 U) 将 邊 里产 付 御 取 路 此 近 1 致候處同 ----1 浪 村 揆 之候 E ~ 押出 我手 1-人六七 共 も有之勞士 は素 15 より 夜 7 1 就然 人 候 \$2 ir 探索 脈 積 井 ~ H 打 11 走 1-设 村 旗 MI U) T 1 井 11 趣 先 堂宗 111 L Li 伊 右 月 候 候 家問 t 11-より 8 T 1-小 は 1) 難 井 -4-場 井 日

h 先同 村 1 揚 坝 及 評 論 候 手 續 1 候 事 伊

家

派

一倒之姿

に

相

成

將

又

橋

本

驛

よ

h

操

出

L

有之

御

固

所

3

夫是

無

心

元

候

小

并

伊

家

~

打

合之上

+ 月

此 度大 和 Ti 條 を初 所 々出張之御 人數左之通 公邊へ 御達相 成候 事 但 护 追制手 續討 取 班 姓 [ii]

之 手

大

先手物 番 頭 頭 都 テ 肩書ナ 1) 柴 東 山 使 太 熊 郎 左 ---衛 HH 郎

> 先手 物 小 VI 1 3 16 島 介於 湖 污 Ki [] 衛

PH

郎

H

五六七

## 學 者 妻 木 加左衛門

軍

進み兵を分ち鳩の首大日川の賊兵を扱き天の川辻へ攻寄候事 右總勢三百三十人餘最初領分橋本邊出張夫より五條へ進み賊徒で吉野川を隔て及砲戰富貴村へ

ノ手

大 番 頭

木下次郎四郎

小普請支配 九鬼四郎 兵衛

川 合 善 太 夫

先手物頭

柳 原 忠 次 郎

小 倉 惣 兵 衛

軍

學

者

使

番

右總勢四百五十人餘五條櫻井寺へ軍を進戀野村へ陣を移一ノ手後援致し候事

學 者

付

目

先手物頭

村

井彦

次

郎

寄合組頭

上

左

仲

長 坂

主

馬

橋 爪 武

之

助

軍

頭

金 森 仓

---

郎

番 小 村 野杉右衛門 ink 紋 儿

郎

軍

先手

物

頭

彦

坂

幾

2

丞

同 先 手 物 頭

城

代格大寄合

井

關

彌

Ŧi.

助

目

付

村

E

小

+

郎

使

171

軍

有 本 式 部

右總勢三百九十人餘橋本へ屯一ノ手應援之為二見村へ進後一ノ手と合天の川辻へ出張致し候事

家 Ш 高 左 近 寄合 組 頭 寺 村 左 衛

門

小 笠原 金三 郎 H 付 淺井縫 一殿之助

先手 物 頭 番 川 J: 1 郎 軍 [] 者 本 1. 八

右總勢五百人餘橋 使 本弁高野山之間へ往來諸軍之總督致し其後鷲家付にて賊徒計留候事

副 軍

姓 組 番 頭 稻 渠 嫲 左 衛

小

闸

副 軍 行總勢一

一百人餘

領

分

橋 木

~

屯

熊

野

~

出

張

+

津川

總 1

入

込

候

事

大 番 頭 坂 pli 叉

供

番

頭

富

EH

進左衛門

班

木 村 楠 次 郎

先手物

小 島形右衛門

使

香

勘定吟味役 清 水 儿 輔

根 目 勘定吟味 來 付 頭 役

田 代 楠 大

大 數新 左衛門 夫

平井龍右

衛門

總勢三百五十人餘高野山 を守衛後熊野勢州 出張致し候事

副 軍 右

軍

剧

老

吉

田

金

不

大 香

頭 格 長 野 1: 郎 左 衛 南

右總勢百餘 人高野山等衛致 しナ 津川郷へ進 人 致 し候事

副 軍 頭 役 津田 楠 大. 衛門 间 宗 法 福 寺 道

龍

右總 勢三百八十人餘高野 山を鎮護致し十津川郷へ進入致し候事

軍 務 方

勘定吟味役 城代格軍役方頭取金澤彌右衛門

勘定奉行

4 儿

郎

夏 目 源 次 郎

岡 H 基 太 夫

目

付

同

室

內

膳

同

付

一宅源

Ti.

左衛門

I

小 出

葛 西 左 平

太

右總勢百三拾人餘高野山幷橋本五條十津川の間に往來軍資周旋之外臨時救應致し候事

押 兵

城代格大寄合 松 平 八 輔

目

付

宮本作左衛門

右總勢貳百人餘大和境領分有田郡山保田組上湯川へ出張致し候事

先手 物頭

111 信

中 濃

押 之 兵

小普請支配

畔 柳 甚左衛門

先手物頭

柴山又右衛門

右總勢百八十人餘大和境領分日高郡へ出張致し候事 目 付 大澤 五百次郎

押 之 兵

物頭 中 島 吉

> 兵 衛

先手

右總勢七十人餘家老久野丹波守手勢申合勢州田九へ出張致し候事

押 之 兵

大 組

山 中 篤 之助

先手物頭 覚 4 = 郎

目

付 志賀彌三右衛門

右總勢百二十人餘勢州へ出張致し候事 右之外水軍を以長州より賊徒へ致應援さの 風聞に付加田以南海岸へ押之兵差遣

老 水 野 大 炊

右在所新宮へ罷越手勢を以口々相固宮社爲御警衛本宮迄出張脫走の浪士四人生捕先手大和及勢 家 頭

州路へ相進候事

家 老

安 藤 徹

福 九

右在所田邊へ罷越手勢口 々相固候事

文久三年亥十月

右 通

揆追討手續

八月十八九日頃天誅組と相唱候賊徒共百五十人計中山前侍從を主將と致し何方より歟泉州界へ着

所 京都 切 進有之候付 日 h 者鎮 同 込石 致し五條や鎮定致し居 河 押寄 或 より 內路を越和州五條を相襲御代官所風妨櫻井寺へ楯籠り追々人數も加り兵粮軍器等取集候趣注 中 撫 木之放ち物等切 も進 村へ亂暴致し可 候處賊徒 वि 致 不 伐 さの 取敢少々之人數領分橋本邊迄差出置候得共賊徒共 वि 致さ 共 同 御沙汰に付其節差當り遲疑致し居候 所に仕掛有之付疎 0 所を引退き天 一候處明 申由課 御 沙汰 る胸 知致し候付 も有之候付瀬 0) 日 川辻 同 忽に 所二見村川向 同所出張同六日山險を凌き高野寺領富貴村 0 取掛 山塞 決定致 候ては ~ 引籠 し八 ~ 賊徒 月廿九 不覺之儀も可有之付 h 共彌 要害を 再 亂賊に ひ押寄候付砲戦を以撃退け九月三 日 賴木 一ノ手 勅命と申立候趣に 砲 相違無之段相 柴山 を居 附 太郎 日 柵 右 左 遊 木を 見留 櫻井寺を宿陣 衛 相 門之一 へ出 聞 且 H. 張 者 京都 17 陷穴 隊同 其後 よ

候事

も大 居 九月五 掛 候 小 引 折 去候付 柄賊軍 砸 日 法 打出 福 同 不意 寺道龍之手外に津田 L 所山 候 に進み ~ 共暗 上 陣 押寄鐵砲 夜之儀命中候哉否者難相 取居 候處 打掛 楠 同 左衛門之手高野寺領枝 夜中數百 候付 此方よりも打出 0 松明に 分味方も着具等に玉跡付候者も有之候 て押寄來富貴村 し一人賊首と覺敷者を打倒 ケ藪より富貴村 へ放火致し ~ 押出 l 候付 曉 候 方兵 處賊 此方 粮 共怪我 を造 より

は一人も無之候事

賊兵共旗 九月十二日一ノ手 挺旗 を飜 流分捕致し同十三日右人數之內大日川と中處之賊壘へ乘入賊兵一人討取四人生取申候十 L 待 掛 內 堀 居 候付 内六郎兵衛法福寺道龍等先に 大 小 砸 打 掛 候處賊兵共不 殘散亂 進み富貴村 しつ つれ より鳩 ~ 0 衛 首を申 不知 候付 所の 賊 賊壘焼 壘 拂鐵 押寄候 砸

押寄贼 致 進 堀 切 [/4 し候 内六 登り 注 H 兵を 進 候付 付監登 郎 方防 有之候 兵衛 休明 禦出 則 は指物 付直 る十 人數差向 り賊壘で奪天 一張之場 樣進 Ti. 持二 H 所自 發 天の 候處最早賊徒は十津川奥 娅 川辻 0) 石嶽迄 H 11 1 辻を僅 郎 巣穴へ 打貫候 霧直 兵 循 可衝支度牧居 门四元 1-他 駈付 御 へ共ひる 指 丁計 洪 何 兩 是 へ引退候付一旦高野山へ み不 間 谷 見下し 11 候 凡二十間 大藏 庭藤堂 申一 候 處 同 弟 折節 一勢天 散 計 子 法 K 1-及 0) 藤堂勢も 相 湘道 川辻へ 寺道 苦戰贼兵矢玉蠹 追 天 軍を返し夫より 龍等 小 本道 種 進向之樣子斥候之者見 先頭 連 より 發 F. 1-候账送 進 [11] 限 及戰 所 2 追 ~ な十 火 道 审 を掛 逃 より 候 71: 愿

賊徒勢 候趣中 徒二 村 揆鎮、 人計留 致 州路 宿 合越候付早 清 Silis. に付 雜 候 兵三人 處前 切 法候 1-月廿五 速人數手配致 夜同 その 召捕之品 村 日諸手 之南鷲 風間有之候付家老山 種 揚 门山 家 々有之味 坝 口 ご申 候 谷を分 ~ 共肝 處 Ji ち探 119 火之口 出 胡 高左近人數引經 宗致し 11 張之井伊之手 郎 々等今以 で申者 候處果して浜士共打出 へ夜 间所 張香差置有之候事 右 賊徒 討有之右之贼徒 へ能越候途中 さ及苦暖終に討姓致し候事 候 付 [11] 11. 味 狮 方左之青共贼 III rþ3 F11 州 b

111

山

rh

進

入

候事

計 取 码 捕 候贼徒 左 之通

總 裁之由 松 本 源 郎

賊軍

石之者 九月廿五日於鷲家村山中 Ш 高 左近 賊軍 -J: 之者鐵 他 1-て打収 候 T

總 裁之由 藤 本 汁! 之 助

行之者 日點家 村 へ討て出 候付川上 七郎家來花光伊 右衛門 ご申者 で確定合金澤 源 Ki 衛門家 來坂

部進藏と申者刀にて討留候事

贼徒一人 姓名不詳

右之者津之助同樣討て出候節砲術方瀬戶八十輔と組討候處川上七郎槍にて突留候事

### 同一人同斷

處中り不 出 右之者九月八日津田楠 候途中 中 申木股直 原村にて二十人計之賊に出 一樣進出討留候故殘兵不殘迯去 左衛門家來大野木股と申者外兩人召蓮高野寺領天狗見之陣 自會其中 頭取體之者一人討て出候付召連候者鐵 候事 所 他 より見切 を打 掛

者の 右之外和州永田村安兵衛と申者賊徒高取へ押寄候節及大日川にて藤堂勢と戰爭之節格別に 相 働 由 候付八月晦 相 聞 候 歷 日和州二見村邊に 九月十三日大日川 て召捕申候其他雜人共夥敷召捕候へ共別段認出 へ攻寄候節殺戮致し申 候外に攝州 池田 村朝七と中者賊之間 し不申 候事 相 者を 働 候

三寶院納所學侶方俗役人高野寺領筒川村住高野山

山本實

之

助

右之者和州十津川出生之由賊徒へ致內通味方を襲擊之策有之趣相聞候付高野山内にて坂西又六

へ呼寄津田楠左衛門一と手之内にて召捕候事

出張持

明院

本多伊豫守領分河州錦部 本多伊豫守領分河州錦部 本多伊豫守領分河州錦部

東城庄之助

中村間道にて召捕候事

右九月十八日和州十

津川

郷より

紀州车婁郡

口能野

0)

松平主殿頭家來常府

母建

保

松平伊勢守家來常府

板倉周防守家來龜太郎

11.

舟沿

Hil

郎

彦 六

田 原 田

作

1/1 樟 2 助

法善寺鄉士兵左衛門忰大久保加賀守領分河州

H 重 減

1:

郁 2 助

让

野 110 华 A

錦部郡早田村郷土

水

小隼人忰

爲次郎養子

三笠郡隅村雅士

野 爽 太 郎

水

九月廿三 E 日高 那山地組小又川村并 同郡板木平に て召捕候事

計 韶 右

九藏忰

E. 村 省

否

右之者 九月廿八日鷲家村大庄屋辻 一と通吟味取計有之候へ共先達て不残京都町奉行中へ差送り有之 四 郎三 郎 で申者上兵召連残黨保 索之節於小石村討留 候事

者之儀に付其品別段認出し不申候事

右東城圧之助初

十人

之者其夫々

河州錦部郡

同同

日向村

嗚

]!] 清

郎

辨

H 藏

浦

右之者共家老水野大炊頭領分にて召捕一と通吟味為致候處一 揆頭立候者にても無之無 餘 儀 連 累

五七五

Fi. 七六

之者之由中立候付 京都 へ差出否之儀同 所町奉行 為及掛合候處差出候に不及旨挨拶有之候付恩

右之通 御差出 相 成 候事

威

相

立

候樣

申

諭

候上追

拂

候事

和 州 揆浪士名錄

夜高瀬を下り淀川出 文久三癸亥八月京都木屋町丹寅と言料理屋北之小路より竿丁程川王之貨座敷二階に 船にて大坂へ 下り鯖船 二隻を借受同十五日泉州左海へ着夫より浪士四 居同 十三日

山前侍從

藤

原

忠

光

河 州狡山 へ來り同十七日千速嶺 を越五條 に至 3

總 栽

真

藤 本

金

肥前之産一名津之助儒門を張京都 に住す文武に達俊英之人也標田源次 即 類之由畫 10 能し

總 裁 討取

軒で號す九月廿五日鷲家村にて紀藩中

松 本 謙

郎

元長州 藩 名德三 郎 限 病に 7 \_\_\_ 眼 70 眇す 軍略に 達 L 談背· 也 是迄 和 州 五條 驛 ~ 蠟燭 商 人となり三

四 度 8 細 ]1] 屋喜助 方に 來り宿 す九月廿五日鷲家村 山 中に於て紀藩中 討取按に謙三郎は三州刈屋之藩

絕 裁

吉 村 寅 太

郎

元土州藩士英勇也八月廿六日高取にて大砲之流を受け猶屈せず士卒を勵し九月廿七日鷲家谷駕

次郎方にて藤堂新七郎組金谷賢吉院撒兵鈴木勘助と戦死す當三月土井左之助保母建と三人

高野山に滯留學行兩派を勸誘せし者也

用 池 內

側

藏 太

元筑 後久留米藩 勇士也五條亂妨之節縣令鈴木源內之首を斬る同廿二日 伊都郡 下兵庫 -來るル月

世七日中山賊將に從ひ竹之內越走る

察 三十歲 吉 田 Ti 減

監

筑前福岡笠郡熊村之產强勇之徒也五條於て衛東木村站次郎を手負す中山侍從と守論て行衛 不知

後紀州日高郡山地組にて紀藩中へ生捕

監 察 三十一歲 那 須 眞 石

元土州藩豪勇之士也八月廿日夜高取に至武器借用二日滯留して歸る尤五條に至り陣屋之四周を

巡覽致居候趣九月廿四日夜於鷲家口村貫名筑後手に 討取

艦 察 三十三歲 酒 井 傳 次

郎

元筑後久留米藩九月下旬鷲家谷にて藤堂藩町井治手 へ生捕翌年中子二月十六日京都 にて死罪十

九人之內也

武器頭取

伊

藤

潮

八月廿三日京都へ使者に参夫より不歸 兵

粮 方

島

]1] 五七七七 清 郎

## 水野大炊頭手にて生捕追て放還

同 四十五歲 林 兵 吉 郎

鑄物師 にて銅印刻之妙を得たり銃製或焰硝之製に精し一名人八近年書畫商と成り五條乾十郎井

澤宜庵と親友也九月廿四日於鷲家口村貫名筑後守手に討取

同 山 口 松

藏

元筑後八留米藩宇田家來九月世四日鷲家へ出る

記 方

伴 林

郞

九月廿四日初瀬邊へ越翌甲子二月十六日於京都死罪

靴 筆 方二十六歲 辻

郁 之 助

河州石川郡富田林にて手跡指南天の川辻より行方不知後日高郡山地組にて紀藩中へ生捕

小姓 頭

滥 谷 伊 與

土州産武道に秀九月六日櫻井寺藤堂陣中へ使者に來り藤堂新七郎謀を以同所神宮寺へ誘遂に擒

す後領分古市陣屋へ送る翌甲子二月十六日於京都死罪

尾 崎

同

Ιî. 郎

八月十二日高野山僧侶を脅し廿四日下山九月廿四日鷲家村へ出る翌甲子二月十六日同

十二、歲 前 繁 馬

武器小荷駄 方 H

元土州藩大浪主計で云九月廿四日朝伯母嶺より下る廿六日初瀬黑崎追分にて藤堂藩町井治子

兵粮方無 E **小**競 上 H 兒

高取之產元土 に登り僧侶を脅伏 州藩 俄に髪を し同山四 日天の川辻へ引取 植して見え伊賀栗坊主也 九月廿四 八月廿二日尾 日點家口村 **崎濤** へ越す五條にて鈴木源内 fi. 郎 上非 左之助さ高 を斬 野

し者 也

鎗 器隊長

1: 井 左 之

助

+: 州産九月廿八日藤堂藩丹羽九八郎子へ多武奉下々居村に て生捕翌甲子二月十六日於京都死罪

荒 卷 华 郎

元筑後久留米藩翌甲子二月十六日 右 同 斷

原 田

元備中藩先名龜太郎備中上島郡松山九月上旬紀州日高郡山地組にて紀藩中へ生捕

鶴 田 陶

久留米藩松山寬之助事九月下旬和州古市村にて藤堂手 へ生捕翌甲子二月十六日於京都死 司

元筑後

罪

والمثانة

T 页 種 八

元筑後久留米藩甲子二月十六日右同斷

五七九 幾 馬

三十一歲

森

九月廿七日鷲家領志谷由良ヶ谷にて吉村寅太郎同時に藤堂藩 柳 總五郎手へ討取其節森下數馬

Z

一十五歲 長 野 一 郎

九月廿六日長谷山中へ逃同日穴師村 へ出織田家へ生捕翌甲子二月十六日於京都死罪

水野小隼

小隼人忰

同英太郎

右兩人河州向日村郷士紀州日高郡山地組にて父子共紀藩中へ生捕

二十八歲 竹 下 熊 雄

之首や斬る其後病氣にて乾十郎方に養生致し候後十津川風家にても病氣 元熊本藩强力武道之達者舊冬より五條帶屋治兵衛方に止宿正月初旬出立五條亂妨之節伊藤敬吾

一番組 十九歲 島 村 省 吾

鎗

**召捕十月七日若山へ送翌甲子二月十六日於京都死罪** 元上州藩同 國安藝郡羽根村浪人鷲家の傍小石村峠庄助と言在家にて九月廿七日紀州辻四郎 三郎

二十五歲田所為三郎

藤次とも言八月十八日小島村にて木村庙二郎之首を斬る九月下旬に至り丹波市吉野屋にて藤堂 之手に生捕翌甲子右同斷

三歲 葛 目 清 間

元土州藩 九月廿八日藤堂藩丹羽九八郎手へ多武峯下下居村にて討取

田 中 楠 之 丞

河州產大掠郡法善寺村九月市三日紀州日高郡山地組にて紀藩中へ生捕

安 固 斧 太 郎

九月廿八日多武峯下下居村にて藤堂佐渡之守手へ生捕翌甲子二月十六日於京都 **死罪安岡** 

言

に討取

州高 市郡瀧村斧田某先年下市與丹生神職へ養子と成高橋を名乗九月廿四日於坂本彦根藩長丁

高

橋

藤

馬

伊豆手

和

保 母

建

元肥前島原松平主殿頭小姓六石二人扶持九月廿三日紀州日高郡山地組にて紀藩中 へ生捕

船 田 彦 次 郎

因州鳥取新田松平伊勢守家來高百石取次役九月廿二日右同 斷

元土州藩 十九歲 岩 崎 汇 磞

元久留米藩 廿五歲 大 山 佐.

廿五歲 平 山 水

元福

岡 藩

右三人九月廿五日宇陀村より上方道にて織田芝村手 、へ生捕

五八一

世歲 尾上富太郎

常州 水戸浪士岡見民次郎也九月下旬丹波市にて下人常吉共藤堂之手へ生捕二 眼也)

江戸之產軍謀に達陣中にて指揮を爲す一眼也九月下旬右同斷

關為之進

元相撲取九月廿七日初瀬追分慈恩寺村にて津藩町井治手へ下人太郎吉共生捕

金奉行 碊 崎

寬

刀鎗之達人也中山と爭論行衛不知後津藩町井治手にて九月下旬於鷲家谷生捕翌甲子二月十六日

合圖役 三十一歲 宍 戶 彌 四 郎

元長州藩怪力無雙刀鎗之達者九月廿四日於鷲家口村討取

合圖役

森下義之

助

一河苅屋之産和州谷村にて藤堂藩へ生捕翌甲子二月十六日於京都死罪

小荷馱奉行 水野善之助

州錦郡向日村産劔法之達人也銀峯山に於て中山と守論十四人之內也行方不知 澤 村

河

土州產甲子二月十六日於京都死罪

助

高取へ押寄候節より行衛不知

五條醫師澤

和

州

宜

厄

十月九日藤堂手へ自訴して五條に入獄す

右以下略す。追放致シ候者共也

外に甲子二月十六日於京都死罪十九人之內左之者共名前有之

安積活

郎

岡

見

留

次

郎

右之通

文久三亥十二月十八日

社永上 高野山御 金之内に 手 入 筋 て為 月 御 昆布 人 數 御差向 料 束 銀十 に付 枚つ 學行 > 學行 聖三派重立候寺院之內へ御道具被遣且手行之品も候付寺 兩派 へ同十枚聖方へ差遣可申旨御家老依差闘左之通

申遣候事

等 多人數登山 **冷**啓達候先 就 達て寺 T 3 **社吟**味 掛 h 中 役を 彼 以 是 御 為 世 及 話 御 談 1-相 候 成 品 殊 に付 1-貴院 金 光院 始老 は 分 始終 1 格 役人 段預 宿 御 院 配慮 1-机 H. 成 此 度為 右 等 為 御 御 list 術 挨

拶 別紙 E 錄之通 外 1 昆 布 料 添被遣之候問 夫々御入納 有之候樣致度候恐惶謹言

十二月十八日

薗田彦兵衛 實名花押

五八三

金 澤 彌 五八四

右

紫金手御酒鬼 水晶コツフ三 孔 唐物竹御菓子入 南 [11] 御 花鳥角染附御花活 青磁麒麟紋小 水 御 正 渡御花 蘭陀 親町 晶 FII 大 晶手切子火燈 京 雀 手 重 桃形御筆洗 簞笥 角御器 金繪 鑑 石 目 德 院御懷紙御 活 御花活 院 視屏 樣 錄 掛 物

水

學 侶 方 大 寳 勢 增 大櫻觀 物 清 遍 IE 平 定 西

淨 照 塔 舰 長 聖 持 智 池 王 寶 光 光 心

院 院 院院 院院院院 院 院 院 院 院

龜附水晶御文鋼南京染付赤書花瓶 **礪石** 一个里青磁廣口御花入 薬 交趾獅子燈 物 器 百

**和毛金繪御水瓶** 南京鐵手御花入 **蠻製金繪青綠御火燈** 同 蠟石御花入 唐金船之御花入 南京透彫御菓子鉢 象御置物 御菓子入

錄

目

**高野山學侶下地士** 

行

人

智 ·圓 天 龍 長本正 大 德 惠 方 竹 成 西

慶 門 E 覺 圓 善 光 滿 弯 凌 漏

院

院

院

院

院

院

城 德 生

龍

中

院 院 院 助

五八五

院

院

院

院

同紅

金御筆洗

阿蘭陀水晶御筆洗

南京錦手螺形御器

御御 同阿 小關 花花 皿陀 水晶手燈 青磁龍 古銅 水晶凝 放下僧御文鎭 同普賢 青銅 江南京鉢 寄木燒桐桑御机 司馬温公警枕 樓形 邪御玄女女 爪形御燈籠 五水晶切子御菓子鉢 御置物 目 臺璃 耳 御置 壶 染付 物

聖

錄

方

高野山行人下地上間

江

野

善

次

郎

資 知直

瓶

惣正

塔 乘 眼 積

院 院 院 院 院 院

千 金 吉 大 金 照 剛 藏 光 明 祥 德 藏

院

院 院 院 院

御等衛臨 時掛り之内 光

明

院

院

古渡御花入

唐金统

[[h]

關陀

切子淡莹皿

定家卿深

信筆

御 掛

物

臺活

五八六

キヤマン御火燈

新渡菓子入阿蘭陀御猪口五

昆布料者別段左之通奉書へ認三派惣代三ヶ院へ相渡させ候事

覺

布料

右別紙目錄御品へ添被遺候問夫々御配分候樣致度候事 昆

銀 Ŧi. 拾

枚

長田觀音寺へ高野山開松院名前にて左之通御品被下候付呼出し下け渡させ候事

二本入御花活

同

同

斷 斷

Œ

日

# 徳川史卷之二十九

#### 當 公 第 The

文久四年甲子 元治元

> 公 貮 拾 壹 歲

正月二日大坂表 〜御發駕三日同 所幸 橋 の四つ 御着 座

同 月八 月十 五. 日 公方樣大 公方樣御 坂 御着 入浴 城 去ル 十四 八日大坂御着本日御上洛二條城ニ入ラセ F 御 發城 十五元 日 御 上落二條 ラ 御 入 城

同十六日大坂 御發駕十七 日京都本法寺御 旅館 御着 座 牧方驛御

同世 ---日 公方樣御參內之節御 供 本 ニテ 御參 内

是日 同 十七日 公方樣及 公方樣御參內後 E 諸大名參朝 御參 被 印 內 出 被 炭翰 游 之朝 書 7 賜 フ

御

内

告藤 原實美等之二 與 ス 狂 暴 1 遣 必罰 ス ~ 3 爾後 新 愈海 防 7 嚴 = 3 武備 充實ヲ 待 チ 典ヲ

長

州恣

=

朝

命

7

矯

3

轍

卒

=

攘

夷

令

7

布

b 也

勅 書 之 趣 幕府ヨり寫ヲ下付

2 1 股不肯之身ヲ 天地鬼神夫朕ヲ 7 恐 IV 就 中 以テ夙 清 永六年 何 P = カ云ン嗚呼是レ 以 天 位 來 洋 7 蹊 夷 頻 = 杰 = 猖 毛 誰之過グヤ夙夜是ヲ思テ止 萬 獗 來港 世 無 缺 國 之金 體始 甌 1 h 7 受ケ 云 フ 恒 ~ カ = 寡 4 ラ 德之先皇 ズ 1 諸 1 能 價 沸騰 ١١ ス h 嘗 百 1 テ 生民塗炭 姓 列 F 卿 = 武 背 將 = 苦 =

五八八

之廢 懲之典 嚴 勢ヲ ヲ改 是ヲ 下之事 決 諸 整 要津 威 誘 7 -ス 職 長 省 大 恒 引 7 3/ 議 無飫 門率 3 名 海 典 掌 テ 慚 丰 3 = ス 加 歷 備 外 然 外 此 入 7 7 セ セ Æ 7 拙 聚 蕊 费 先之家業ヲ盡 r 亦 相 ス 再 3 = 1 = W 1 ~ 共 酏 上 顧 東 如 之暴臣之加 或 4 3/ 興 7 ス ハ 減 諸 永 腴 家之危殆ヲ思 如 夷 丰 7 = 力 儿 1 ス セ 山陵 又思 狂暴 何 7 7 --大名之参勤 セ ラ シ 3 ---家名 足ラ 新 奔 征 大 セ ス 27 1 勉 ラ 却 走 之輩 也 計 7 1 == 1 安シ 界平 福 セ 1 ヲ ラ 2 =/ ス n キ以主ヲ 最 ラ 我之所 艦之備 訓 必罰 國 歷 大 或 先皇膺懲 3 7 モ 岩 奉 7 嘉賞 家 二百有餘 b ブフ 平 5 1 27 妻子 洋 ス 弛メ 7 リ下 不 =/ =/ 尺 セ 意 愚弄 欲 夷 謂 既 训 循 2 ス ス 7 妻子 之輕 一八 乏嗣 惰 ス IV 7 1 1 施 1 フェ ~ 民 雜 共 典 生 施 年威 命 セ コ 1 1 3/ 17 ヺ 雪 費 圆 民 侮 故 贵 7 27 P 7 1 T 1 -財ヲ 武之以 特 大 7 彼 陷 矯 國 勿 7 7 w -)-計 = \_ 受ン 減 歸 保 是 v -テ = 力 ^ 丰 -1 1 脹 耗 嗚 輕 省 所 福 チ V ラ セ カ T 7 ---夷艦ヲ 呼 叉 謂 テ 歟 ラ 77. 藤 朕 カ 1 ス 3 3/ 3 3 外 意 各藩 ヲ恐 汝 カヲ 夫 别 放 ス = コ 2 植 原實美等 フュ 攘 返ヲ 宜 然リ þ 將 去 藩 All Mar 事 = ---背 炮階シ 軍 同 頻 ナ 年 夷之命ヲ ナ 1 ---1 w -武 门 ク 及 1) カヲ以テ各其 此 11 慕 制 =1 1 \_\_\_ 1 將軍 各 鄙野之匹 姑 心 費 願 雖 伽 壓 1 府 ス ---幕使ヲ 斷 111 國 非 用 充實之介ヲ傳 息 7 7 ス V 王 皆是 專 然院 之武 入 布 ノ大 八 N -1 1 ス宗廟生 奢ヲ 非 ラ 告 2 = 未 = 暗殺シ 小 夫之暴記ヲ 足ラ 備 17 1 汉 1 ス シ 胀 ナコ 妄 意ヲ 皇神 爲 要港 慢 名皆朕 天下之全力ヲ 征 在 ブリ = 京 不 = 民之幸 サ 討 及 7 央之際ヲ 德之致 討慕 之備 私 擴 1 7 3 -1/2 ~ IV 癋 備 內 充 今 1. 力 = 7 Th. 實美等 赤子 春 信 1. ナ -}----7 1 = 3/ w ~ 叛 出 否 -7 ク 精 Billi ス 用 1) 27 二 E ナ **膺懲之** 諸 若 亦 テ 以 處 =7 H. 餘 17 銳 =/ b -リ今 テ掃 宇 世 -}-今 27 足 7 MI 去 役之冗费 3 1 --之舊 " 木 安 數 内 术 ラ 3/ -17-浴 H 加 備 ノ天 Ale's ラ 之形 此 1) [W 海 ス -セ 1 Tif 四 Illr 應 先 臣 1) 7 -1.

ノ心 ニ違フナリ天 地 鬼 神 毛 亦汝等ヲ 何 h 力 云 P

二月十四日 蘇息致 去月廿七日拜見被 ヲ興起 ノ思ヲ 家茂 御座 候ノミナラス 洛之節攘夷 家茂不肖之身ヲ以テ 在候勅諭 依 御 一候作併 文久四 請 港之儀 リ上洛仕リ候上 為 書左之通之旨御 致 身之上二 3 攝 3 ニラ誠以恐惶感泣之至ニ奉存候倩幕 公方樣 「年甲子 カヲ合 御國 海 膺懲妄擧仕 旣 至仁之恩諭ヲ以テ臣家茂弁大小名ヲ赤子 朝ヲ 防 取り海線之鴻恩實以可奉 威 禦 = 外國 奉 2 春 7 ョリ勅書 仰付 海外 勿論 臣子之道ヲ盡シ 徒 ハ極 ス 正 家 間 F 月 = 験トノ 潜國 重任ヲ辱 雖 候宸翰之叡旨 メテ遊鱗ニ觸 モ = モ 使節 輝 御 严 其事 請書御 御渡 耀 兵備ヲ充實仕リ洋夷 愸 ラ奮發勉勵仕り武臣之職掌ヲ固守仕り大計大義ハ悉ク國是ヲ定 差出 ス 實遂 シ相 慮 ~" メ紀綱不振內外之禍亂 勉テ大平 候 キノ條件等彌以テ 1 成 儀 趣 V = > 難被行 御 報答様モ 嚴譴ヲ可相蒙 w ハ = 堅ク 御 位 即以 座 因循之冗費ヲ省キ武備ヲ 府從前之過失ヲ自反仕 遵奉 橫濱鎖 候 得 來皇國之災禍ヲ悉 無之候自今以 ノ輕侮ヲ絶 仕 ベハ素ョ 何分 リ必勝 勉勵仕 港談制 ノ如 相踵頻年奉惱宸襟候而已ナラス -7 リ覺悟仕リ候處意外之宸賞ヲ モ 之大策相立 リ乍恐宸衷ヲ奉 御 スラ末タ成功之期限 チ炮艦 後萬事 成 親愛 功仕 將來 7 候 7 嚴整 聖躬 度奉存候 嚴 ヘハ 1 一候樣可 舊弊ヲ 7 = 御勸誠 多罪之至 3 2 ノ御 テ遂 內政 休憩度奉 得 仕 改 上 共 奉 -7 被 モ = x 膺懲之大典 整 夷情 諸 難量 御反 存 為在 =

本

存

候

臣

求被

去春

上

折

柄

命

蒙

y

候

得

沿海之武備

--

於テ

ハ盆以

候最

モ 横

難測

存

候事

侯

r

兄弟

候

條

臣

生民

7

メ宸斷 報 E 永 ヲ奉仰皇國 リ下 祖先 ノ衰運ヲ挽回シ ノ遺志ヲ繼述仕度奉存候是則臣家茂之至誠懇禱 テ外 慢夷 ノ膽ヲ吞ミ內 1 生 ラ保 -御 チ本安叡 座候 依之此 慮上 段御 皇 神之靈

上候臣家茂誠懼頓首謹言

### 御詩

臣家

茂

幕府衰亡論に日 たる事判然さ相分り真質の叡慮明かに拜承仕候神州の安曇は幕府諸大名に令して其全な謀り申べし鎖港の事は到底行はる可 出て全國を舉て開鎖の方向に迷ひ爲に內外の葛藤を起して今日に至り候處今度の 侯なも是に則らしむるに他事なく候然るに 押内治外交に關して幕府從前に曾て過失かなしたる事なし何等の罪が犯したる乎よしや幾分の過失ありしさも幕府は曾て毫 し閉鎖に論なく神州の獨立安奏を謀り候には外國の侮を禦くに足るべき軍備必要なれば幕府は改革を行ひて軍備を擴 治外交は都て幕府の政権内にあるか以て幕府は斷然舊典を改めて開國の國是を行ひたり是れ神州の安全を謀りての故に候但 末も過失なしさ自から辨護するこそ此時には緊要なりしなれ若し當時の幕間をして真の政治家にてあらは此奉答書に於て内 ける虚言一目にして明白なりさす政略上よりして飽迄も幕府の職権を保持せんさならは全く其思念に反對せるものに非すや 覇縫のみ事さして一時の安な倫むに汲々たりし該奉答書の如き殆さ自から欺き望むべからざるな望み約すべからさるな約し んには開國の國是初めて確立再び野鑾の僻論其根を絕つべきに惜かな幕閣其人なく此斷行を唯一政策でするの機會を放棄猶 は過激黨が秘密に是に由て公にせられ矯動の暴擧たる事復争ふへくもあらず蓋し朝廷に於かせられては既に此際に及びては 撃して攘夷の實行を初めたるは奉勅の事に非する示され剩へ攘夷の命を布告し妄りに討幕の師を與さんでする書せ玉へる上 響にも行ざるな以て断くは御沙汰あらせ玉ひしものか幕閣よく此意な體し奉り此時な以て誠實の心よりして啓汰を勉めたら 攘夷の不可なるた内々知し召されざるに非ざれざも是迄攘夷膺懲さのみ常に被仰出たるものが今俄に和親開國さ宣はせ玉ふ の叡感は變らせ玉はずと雖も其攘夷は無謀輕忽の攘夷にあらず曩に攘夷の期限な布害ありしは矯動の所爲也長州か外船を砲 正月廿七日を以 如く威迫を用ひらるゝ事なく上浴あつて後直に右大臣に轉任し霽て從一位に陸叙せられ事の憶尤公武調和の胀を顯され く今回は朝廷の勢已に一變して溫和黨の朝廷さなりたりければ將軍家心待遇する更に鄭 震翰の動書を下し玉へり癸丑甲寅以來斯の如く有かたき 朝廷に於ては此事情を知召玉はず類りに攘夷の御沙汰ありしに依て政令二途に 部勅を下し賜つたる事はし此物に據れば 宸翰にて無謀の幕府は全く矯勅の令に出

らざるもの るべし幕府が大政返上は慶應三年に行ひたれても其實は正しく此時にありて余は此奉答書か以て大政返上豫約書で云ふか憚 爲ぞ尤此時の勢にて實際斯の如くせざる可からざるは勿論なれざも將軍家をして自ら之を言はしめたるは幕閣の愚弱推て知 諸大小名は將軍家の臣下にて 派出し共 きに非れば是か止めて開國の政を行ひ候べして明言すべき也然るを事此に出すして横濱鎮港の不可行か知て猶幕使心歐州に 成功なでむべきが如くに揚言し若し聞ざれば兵力を以ても鐵港する心底なる如くに申立たるは抑何の心ぞや且夫れ 朝廷の臣下に非すさ云ふが幕府の唯一憲法なるに諸侯さ兄弟の思ひか成しさ云ひたるは何の

歸朝して鐵國不可なる事を建言したるを幕閣は使命を遂けすして佛國より歸朝致したるは不埒也をあつて其一行を罰したる 此後彼の鐵港の使命を帶ひて歐洲に向ひたる池田筑後守河津伊豆守河田相模守等が佛國にて彼の外務大臣に読破せられ直に 一時か」る御請かなしたるが故の結果さいはざるべからす

私力二 ナリシチ證明アラセラレタル也又学内ノ形勢ラ不察我力砲艦ハ彼ノ砲艦二不及チモ不知シテ攘夷ハ却テ洋夷ノ輕侮チ受ケ國 僕ハズ本動二候攘夷ハ思召ニナカトモ決行可住トイフモノ、如り去春上洛ノ節攘夷ノ駒ノ奉スト雖モ其事實遂二難被行云 横濱鎮港ノ儀ハ既二外國へモ使節差出候儀二御座候得共何分ニモ成功仕度トアリテ勉メテ虚チ實ニ為サントセラレシハ不 ノ限ナリサレバ ノ危殆チ不思也トモ勅セラレテ到底即今攘夷ハ行ハルヘカラストイフ事モ能り知召タル也然ルニ該御奉答書ニハ否偽勅 按 ス N 野セスンバ有ルペカラズト被遊タリ是從來前便動說ト稱シ攘夷ヲ追リシハ全然不臣不遇ノ從が矯動傷詔ノ所為 -天皇モ御不審ニ思召ケルニャ横濱鐵港云々御請文ノ事内々一橋卵一御薄アリシ由ニテ尚又左 前記宸翰二藤原實美等朕力命チ矯テ輕率二攘夷ノ令チ布告シ云々長門宰相ハ散ナキ二夷舶チ炮擊 ス如

去十四 承知 得に 候樣可仕 仕 御座 日差上候 と奉存候依之此段申上候以上 候尤再 る處嫡鎖港仕候見込にて已に外國え使節差立 度蒙 勅答書之內橫濱鎮港之一條の請振不分明被 聖諭 候無謀之攘夷仕間敷との趣奉畏候就てい齎以沿海之武備充實致 候義に御 思召慶喜に内々御沙汰 座候間是非共成 功 仕 候

事漸

くに

T

平

茂

臣

きゃ を締 濱之儀 自身を 慕 に緩 右 n 成 閉 時 功す 日 押して鎖港を塗け せ 不 擊 知 捌 h n ハ不丁なれても蓋し當座 之理 港沿 幕府 0) 1 是非共鎖港之成 拙 L を演 無 7 なく慕閣 2 謀の 源 车 して後患を不顧 h 攘夷ハ 1-と經何 そー 無謀 亦真に んとすれば 功可有 なさすさい 之態夷到 鎖港 己の の事なる 奏上但 党に平 5 0) 店借 間 行 は 猶熟睡 敷 n 返すく to 和 りへ家主が 無謀之襲 ~ 2 カジ 0) く対け (I) 12 勑 談 n す きを 語を 判 此 夷 を望むべけ 再三之御 不 ~ 勝手に 雷 知 L 根 n 勿論致 據に 0) る然 睫ハ交へずとい 極 店 した 保 3 L て藪 んや片間無謀之攘夷 證 明けを命する いり 敗耳 に依 れ北 30 で突て蛇を出 てや遂 300 世 ご刺 ふに 界の 2 命 カジ 强国 南 1-ひとし是式之事 如 万月二<u>日</u> 6 し自 て偽 小 1 見に 唯 お外なし鎖港 身 動 々諾 非す 0) 1= .[1]. 棒以 々すべ ひ鼠動 干 作利 り横 時 0

三月朔 E 年號 改 元被 仰出 元治 ど改

是月 同月七日 水府 0) 家臣兵を携 公方樣御參 內之供奉御勤 ~ 筑波山 に振り 被遊 水戶 封内大に亂る慕府兵を發し叉諸藩

の兵を促し之を

時 1-清 ~ 永癸丑 から 反抗 々の老説等詳記せん乎冗長紛雑堪る處に非す故に今戊辰始末幕府衰亡論及一二 ~ し飽迄宗室の けんや夫 即 寅 以 來率 32 煩 · 先 葬 攘 此 騒亂たる十関月の ひを演せし事 0) 根 據 となり天下 水戶藩 長きに涉り其間 0) 0 如きハ我徳川 亂階 を開 幕府 き幕府 史上 0 布介水府 に前後絶 の衰災を 無 促 初 列藩 也豊に痛 1 內 骨 0 一筆記 陳狀 肉 哭悲泣 和食之君 0) 屆書乃至 ものを に地

書生連 < 體 奈彌太郎(御家老)等其領袖となり過激黨を撲滅して專ら幕府と政略を俱にせんと欲する輩の 行はんと欲せる輩の團體也其二を書生連と異名したる温和黨にて市川三左衛門(御用人)朝比 行を名とし鹿島根本寺内に根據地を定め兵器を集め粮食を募り提勢を張つたり 水府公には之 連の多數と云ふ如き勢況を馴致して遂に破裂を來し天狗黨は同志を招集隊伍を整へ鎖港攘夷實 は密に在江戸の御家老武田耕雲齋大場一心齋を首領に戴き相應して當路に向て抗 流に陷つたり先年安政五年京都より下し賜りたる密勅返上の事を幕府より命せられたる時當路 ざりけるが老公逝去後に水戸の政治の書生連の黨派專ら其局面に當りたるに依り天狗連は愈逆 参的綜合以て其概略を摘載せんとす抑も水戸 **内烈公御在世の砌よりして常に一** 亂暴金穀を强奪し更に筑波山に據り將帥を部署し隊伍を編制勢ひ頗る猖獗を極めたれば四方浮 其素志を告け夫より兵を整 を鎮撫せんと解散を命せらるゝも中し一聞入るべき氣色もなく先つ日光山の東照宮に参詣して 藤田等は窃に京都堂上方へ立入百方外交拒絕の策を謀る之處去年八月十八日の事變 て武田 興ありき初は學問 也老公御在世之間 變して攘夷の實行は無期限之如くに成り此時に至てハ江戸邸は書生連の多數水戸表は天狗 は頻りに返上を促したるより藤田小四郎 耕雲齋 記末 スニ 0) 其首領となり專ら老公の遺志を繼承すると稱し過激手段を以て尊王攘夷 は此兩黨對立し互に軋轢はしたれごも甚 流派に淵源して遂に政治上に推移りて其一 へ横濱に押寄せ一擧して鎖港攘夷の實効を奏すべしと揚言 (東湖の四男)田丸稍右衛門 しく表面に顯るゝ程 n天狗連と異名したる過激黨に 郡宰也 藩中に 議 の闘諍 したり續て 等の過激黨 より朝旨全 兩派 塱

事 拒み却て之を 水府公の御 萬三千人 0 應 戶 籠 に私 渡 0 無 T 田 五. 童 兵 に 日 數 其 月 援 は 0 て高崎 に干渉 り老公の寡夫人及ひ世子公を奉じて天狗連を退治せんとて兩軍の を脱 で相ば 追 徒追 なり 到 冤 1= 免 3 り舊城 討 討伐 を訴 職 願 至りて同志を募りて之を鎮撫するの策を講 とな して幕軍に歸るに遂に江戸に護送せられ割腹を命せられた の大兵を發し若年寄田沼玄蕃 應して追討せし 使 松平 はれたり幕府は然らばと五月廿一日を以て水戸浮浪 是前壕 々馳集り其勢一千餘人に及ひ暴威常毛の間をも靡かす市川三左衛門朝比奈彌太 せさらん事 目 として御目付を派遣歩兵組 を逞し政命一も行は 2 迎撃以て 右京 代とし 趾 b 水府公は叉市川朝比奈等を黜けて同 を見る樓櫓等既に廢毀と雖 て水戸に 0) 壘上 売 て御 八萬二千石笠間 を糞ひ屢々水府に鎮壓を命せられたれ共水府は鎮壓之實 幕 より天狗 軍 連 め七月五 逐還され 1= 枝松平大炊頭 屬す其賊軍 連 れず封内亂るゝ事 日 の砲 72 開戰之處同 (牧野 れば公然天狗連の首領 大砲組 駆する 頭 は 侯水戸鎭撫に向 を總督さし 越中守八萬石)の 大炊候を擁 る弘道 の諸隊三千人計を出 所と云惨狀追 八日大敗を取 しく し直 館 亂麻も質ならす逐 近傍諸藩 0 門牆 L 水戸に放逐し ちに江戸邸に て其軍 わ 兩藩 n 想せらる幕 等存 さなり 72 3 の兵と共に の取締を關八州 るに に入 更に 主松平右京亮 す其門柱及門 兵し水戸 其黨を 戰 り販軍 れ幕 市川 同 たっ に朝比奈市 兆 りされ 月 府 争さは成り b 軍 指揮 事情 再討せしむ 十六日廿七 は に出 は 1-0) 共 保壘を 當 衞 書 力を 並 扉 は國 初 智 L 一兵を命 門等 3 越 勉 等 訴 生 JII 再 後大炊 連 失ひ 12 W. 後 中 ~ 1-め 15 壓 12 は 叉八月四 日 並 信 銃 b 179 T 12 水 くし 其 九 信 兩 高 流 7 水 し六月 水 分 3 戶 度に 入 侯 幕 智て水 崎 后 戶城 1 胍 依 郎 0 城 時 は 笠 府に 等は 命 0) 痕 て武 に對 贼 な H # 內 互 K H

頭に降を乞ひ皆擧て縛に就き事漸く鎮定を告けたり翌年二月幕府命を傳へて武田以下三百五十 あり、迎へ撃んとす武田等は雪中に兵粮盡き福井街道新保宿に於て十二月廿三日遂に加州の陣に次す。迎へ撃んとす武田等は雪中に兵粮盡き福井街道新保宿に於て十二月廿三日遂に加州の陣 向て共來るを迎へ之を逮捕するの策を立てられ加州越前の諸藩も各兵を出し 仙道より越前に出たりと聞えければ一橋公は十二月朔日に自から兵を率ひて京都を發し大津に しゆる賊徒は恰も無人の地を往か如くに長驅京都に上り其衷情を親しく一橋公に訴んと旣に中 州 りて十月廿三日幕軍總攻撃をなし遂に其陣を敗れり於是武田耕雲齋等八百人人餘下云圍を 期する能はす然れても衆寡固 人を斬罪に處せられたり 奇兵を放て討手を惱し勢ひ猛熾なれば幕兵及ひ追討諸侯十四家の兵を以てするも剿滅を旬日に より上州信州に掛り進みたるに追討諸藩の より敵せす且 74 兵は其跡を追ふのみにて敢て支ふる事も成さどり 面 より圍まれ勢ひ次第に窮縮又時々內應 超前奉派公よ十二月十 の者もあ 突き野

武田耕雲齋初彦九郎ト稱シ戸田銀次郎藤田誠之進(東湖)ノ輩ト共ニ老公ノ知遇ヲ得小姓頭用人若年寄大番頭等ニ 苟モ國主タルノ任二青年國憲二觸ル、者八段令親藩宗族ト雖モ大藩且譜代ト雖モ速二嚴罰尹加へ於國例封或 國二曹及生民ノ権難殆ト一歳二互ル以テ水藩ヲ不問ニ處シ高見テ見物然タラシメシハ蓋シ幕府既ニ衰運國典ヲ正ス 任後執政トナリ諸大夫二任シ伊賀守トイフ水戸ノ賢臣ト稱セラル、中ノ錚々タルモノ塩而シテ方向チ誤リ大遊無道 ノ威力亡失ノ故力將及民二等攘ヲ唱ヘタル國衙引延ヲ軍リテノ事力奪攘ノ二字ハ不計水戶ノ幸福ヲ産出シタリト 陷心藤田小四郎亦名士東湖ノ子自カラ君父二盡スモノトナシテ却テ君父ヲ辱シメ大義ニ背クヲ知ラズ彼ノ密川申 ノ事櫻四坂下ノ變外人ヲ襲擊暗殺等尚モ國憲ヲ紊亂野蠻暴察ト云へハ必ズ水戸浪士ノ特色ト世人相評スル處トナ 等毫七段借ナク典刑ヲ正サレシ事歴々先蹤不尠然ルニ國政ノ亂ル、如斯而カモ國内ニ止マラス其慘遊各 ノ悪弊亦湛哉押モ幕府ノ憲法ニ在テハ從來大小ノ列藩國政治ラス藩臣縣擾家事敗亂乃至百姓一揆

朝廷ヨリ御委任アリシ目本政府ノ政合何チ以テ復多立處アラン、

二月上六日 大 坂 御 守 衛 一小 御 1 坂 之儀 假 间 111 多 老 水 野 和 泉宇 1 b 卦 物 1-7 御 抗 洲 ~ 相 沙

紀伊中納言

大 坂 長為 御 宇 衛 早 17 御 1 山江 被 任 之候樣 被 仰 111

331 紙 之通 彼 PH 出 松 計 17 當 地 御 簽途 假 成 候 林差 īŋ 被 1-1-1 1: 3/6

同 月十 九 H 大 坂 御守 衛 御 収 締 方之儀 有馬 遠 江守 より 御 家 老 ~ 宛 御 城 附 ~ 相 渡

紀伊中納言殿

今股 徘 徊 拉 大 候 坂 趣 长 御 3 守 相 闘 衛 候 被 1-付 仰 出 Ti 等 候 御 儀 収 は 締 胜 筋 年. 嚴 以 派 重 引 1-約之 御 瓜 低 計 で御 彼 成 心得可 候 樣 11 被 被 成 申 候 .F. 候事 II. 又當節 大坂 迅之徒

---月 计 B 京 都 御 發駕 # ----H 大 坂 幸 橋 御 屋 敷 1 御 着 座 被 遊

水 野 大炊 頭 には 公方樣御 在 京中 御 用 も有 之候 京 都 1-罷 在候樣 11-H 1-酒 井 雅 樂 训 より [11] 人

達有之

一四月廿八日大和一揆追討御賞被 仰出

條 御 城 1-於て 酒井 雅 樂 Mi 及 稻 葉美濃守 列 座 雅 樂 頭 よ b 水 野 大 炊 VIII 左之兩 通 渡

紀伊中納言殿

之事 大 和 刚 に思召候 賊徒及 依之御鞍 亂 奶 候 節 鏡 早 被遺候 速 御 A 此段可 激 御 差出 被 申 破 ŀ 成 候 處 K 追 討之上敗 砦 -乘 人 格 别 相 働 候 學 泽 御 淵高 此

五九七

右 通

大和國 、賊徒追 一計之節紀伊殿御人數之內戰死之者も有之趣達御聽に依之戰死之者 へ為御手當銀廿

枚被下 候段 可 被 申 Ŀ 候事

同日山高左近名代差出 候樣差圖

胩 服 

大

に付名代三輪源十郎罷出候處左之通 山 高 雅樂 左 頭 申

渡

近

仰付

四月 一十九日 和國賊徒及亂妨候節為追捕出張紀伊殿御人數差配方格別行屆候 公方樣御參內關 東へ 之御暇 被 仰 H に付拜領物被

形. 月 朔 FI 正三位 御推 叙 宣下被 仰 11

條城に於て御老中水野和泉守 より水野 大炊 頭 ~ 相渡

紀 伊 ch 糾

今般御上洛 御參內之節供奉被相勤候に付 正三位御推叙被宣下旨被 仰出候間被叙正三位候

此段可被 申 上候事

右 御推 叙 御簖退之儀左之通 Tr. 月四 日於京都 水野 大炊 頭 を以て酒井雅樂 頭 八被 仰立 一候處同

H 雅樂 頭 より次筆之書付 相 渡

紀 伊 中 糾

今度御 極難有仕合奉存候然る處先達て中納言拜任以來問も無御座猶又此度御推叙被 上洛 御参內之節供奉相勤候に付正二位 御推叙被 宣下旨被 仰出候段奉畏誠以冥加 仰出深く心痛仕 手

五九八

候格段之 御思命 御 辭 退 申上儀 萬 々恐懼之至 御座候 ~ 共此度は 何卒御 免被成下候樣仕度此段

ful

分宜御取計御座候樣奉願候以上

五月

村具に 3 被 被 仰 仰 立 出 之 御 候 所 趣 厚 此 段 被 思 召以 [iii 被 仰 御 Ŀ 申 候處格 E 所 事 被 別之儀 仰上 一御推 に付 不及辭 叙 被 退 仰 出 3 0) 候事に候得其段々御 御 沙 〉汰候間 ME 御 掛 酌 心配之趣御 御 詩 被為 最之筋 任 候樣

右に付五月十五日御登城之上左之通御受被遊

紀伊中納言

辭退 今度 此 E 御 3 IE 辭 0) ジ 御沙 位 111 御 Ŀ 汰 推 候儀 候間 叙 被 無 何此恐入奉 掛 1411 酌 出 候に付 御 請 一候に付 什 候樣 御 游 退 被 1-申上 何 3 被 出 候段 候 趣 仰 難有奉畏候此 出 具に 候 段重 御 疊難 所 1 段 被 有 御 11: 受 合 仰 申 1 水 候處格 1-存 候 候 再應 以 別之儀 厚 御 に付 沙 汰 不 及

五月

五月 H 幕府 ~ 切 御 委任 横 濱 鎖 港 H. 十八 ケ條之儀 被 仰 出

本 日 二條 御城 總 出 仕 被 仰 出 候 村 水野 大炊 頭 罷出 候 處從 天 朝 彼 111 H 3 條書御 奏 間 相

成候十八ヶ條之趣左之書付之通酒并雅樂頭より相渡

驕暴萬民 慕 府之儀 不 内 安終 は に今日之形勢でも相 皇义 を治安せし 8 成 外 候事 1-は 故 夷 癸丑 狄 里 年以 征 伏 來深 H 致 被惱 職 莲 恢 處 叡 小 慮 45 是迄 相 統 種 K 被 遊. 惰 仰 111 流 恢 \$2 儀 外 决 8

五九九九

六00

有之候處此度大樹上洛列藩より國是之建儀も有之候間別段之聖慮を以光遠て幕府へ一切御委任被 遊候事故以來政命一途に出人心疑惑を不生候樣被遊度 思召候就 ては別紙之通相心得急度職掌

相立候樣可致候事

但 國家之大政大儀は可蒙 奏問事

候

右 聖旨之 趣謹て奉畏候臣家茂不肖難堪其任候得共盡 精力職掌相立候樣 勉勵可住候此段御請奉申

家

茂

請

御

右 通

横濱之儀は是非共鎮港之成功可有 奏上候事

但先達て被 仰出 候通無謀之攘夷は勿論致間敷事

海岸防禦之儀は急務事一に相心得實備 可致事

長州所置之儀は藤原實美以下脫走之面 御委任之廉を以十分見込之通處置可致 候事 々幹宰相之幕臣に至迄一切 朝廷より御差闘は不被遊候間

但先達て被 仰出候奉 御旨意處置 可致事

方令必用之諸品高價に付萬民難澁不忍次第早々致勘辨人心折合之處置可致候事

奉存候長州之儀は猶又別段御沙汰之御次第も被爲在候に付寬大を旨とし至當之處置可仕候此段 前文之條々謹て奉畏候橫濱之儀は不及申海防筋に於ても格別肺肝を碎き叡慮選奉之微志可相盡

御詩奉 申上候

四 月

家

茂

御 請

通

右

昨年中 御沙汰之趣も御座候に付別段之譯を以當子年より年々貳千俵つゝ神宮へ御供料御增

加可仕 候事

關字平書等之儀如今條可相守海內布告之事 格別之御事に付現米武千石御増加之事し

御誕長六月十四日仕置致間敷事

右例月其心得可有之海內布告之事 仁孝天皇御忌日六日 新朔 平門院 御忌日十三日

幕府精進之日之通可心得候事」

大樹代替將軍

宣下之後為御禮 上洛 可仕 一候事

但實年十七歳以下名代以御禮申上十七歳相成候はゝ上洛可仕事

三家初萬石以上之面々家督官位之御禮して上洛可仕事

但十七歲以下は名代を以先御禮申上十七歲相成候はゝ上洛可申上事

西國大名關東へ往來之便伺 天氣勝手たるべき事

但滯京不可過十日事

「諸大名山城地往來之節可伺 天氣候事」「但滯京之儀不可限十日事

國務是迄之通總て御委任之事

最も國家大事は伺 叡慮取計之事

「昨年御沙汰有之候通御委任之儀今更被 恭順之意相貫き書附類瑣末之儀迄も心得違無之樣可有之候事」 仰出候迄も無之候但君臣上下之名義を正し末々迄

朝廷御忌日に重罪は勿論輕罪之者仕置申付間敷事

九門御警衛萬石以下三千石以上之者へ可申付事 「萬石以上之者へ可申付事」

但山城國內不遠場所にて春秋兩度位御定置兼て被 仰出諸人難儀致し不申候樣御手輕に奉願

**修事** 仰出候事

諸大名國產之內一兩品年々貢獻可有之事

但諸侯疲弊之折柄に候得は申合五ヶ年目手輕之產物使者以所司代へ差出し貢獻可致事 「書面之通但 一武傳 へ所司 。代より日限相伺武傳より差圖之上其面々より奏者所へ可差上之事」

親王丞相薨去於 朝廷廢 朝之御方々は海内鳴物停止之事

「但日數於 新王丞相は可爲三家三卿之通於傳奏儀奏兩役は停止 日數等總 て可爲老中之通事」

「是迄幕府親族死去之節以勾當掌侍取計被止物音候得共以來其儀被止候事」

宜秋門邊御取廣相成候樣可仕事

但禁中より宜秋門は西方へ唇面大將軍之凶方に付當年は御見合來丑年又は寅年吉月良辰和選

取 掛 可 申 事

御築地東北之邊御取廣御花畑仙洞故院御取繕可仕事

泉涌寺御掃除筋御手入等精々入念候樣猶又可申付事

禁中御

賄向御改革向 入念候樣 可申 付事

皇子皇女可成丈 但 御永續之良法等で評議之上可申上事 御法 體 不被 爲成候樣仕 度候事

「下ヶ札之外箇條各可為書面之通事」

今般 選奉之道を盡し度誠意より申上候件に付八ケ條目御下ケ札之趣は暗合之節にも有之別て不都合 奏聞 仕 候十八ヶ條之書面御下ヶ札を以て 御沙汰御座候趣逐一本畏候最も諸事 朝廷

同

月

1-

日

八

ツ

時

比

より

御

登

城之處於與

向

公方樣

御 對

種

大 御饗

應

御

召

裁

付

并

御

縮

代

h

御

酌

1-

上意

有之九日

1

は

御

內

使

御

小

無之樣可 仕

元治 元 年 四 月 廿 九 日

橋 卿

松 平 大 和 守

直

克

喜

忠

績

水 酒 井 野 雅 和 樂 泉 守山 頭

葉

長

門

守

忠

正

邦

精

五 月 七日

公方樣京 都 御 發 駕 伏 見 より 御 乘 船 即 日 大 坂 御 人城

右 に付 七 H 八 H 兩 H 御 發 城 八 日 1-は 奥に T 緩 K 御 領 對 顏 御

姓 頭 取 竹 田 越 前 守 智 以 御 袴 地 御生肴御菓子 等御 拜

日錄 金三百 兩 御 拜 領

御 T 御 沙 猪 汰 口 因 b 左之 > 頂戴尚 面 K 御 又 供に 御 手自越 被 召連 後縮 候 處 反 不 殘 1 拜 御 領 前 被 召 出 御 酒 御 料 理 頂 藏 御 手自 御

御 取 次 御書

物

方頭

取

御

用

御

家

老

御

勘定奉

行

御

用

人

六〇四

御 小 姓

> 御 小 納 戶

城 附

外二

御

御

小

剎

戶

頭

取

按に御三家方御家老大臣等御祭府御供或は紀州より御差下御使等之節は將軍家に拜謁拜領物等之典ありご雖も其餘本記之

將軍家老御家の事元奉仕□近せし者もあれば舊事御慢かしく思召全く特旨な以て破格の御

森八左衛門

五月十六日大坂御警衛之件 に付 御 伺 書に對 L 差圖 有之

汰に及はれしもの也

如きは無比の例外さす蓋し

左之通追々 五月十日御 御 何込に 伺 相成有之候 處本 日 御 登城之節書取を以て差闘有之 候儀は不容易殊に近年多事困弊之折

華城之儀

故彌以國

力之持久固守諸侯之協和等深心

痛罷在

御

辭退

仕

度候

得

共格

別之御

龍

衆を以

御

委任

被

枘

は天下の要衝に付尋常之規模を以御實備相立

御安心 申譯 仰 無之に付兼 出 候 還御 儀 に付 被 爲在候樣仕度奉存候就 7 奉懇願 天幕報 候 恩之爲必至盡力可仕 通 此 表に 御滯在 ては追 被成 々相 さ決志罷 下協和 伺 候儀 在 も可有之候得共先差當 之諸侯 候併 斯る重 も相定り持 大之事 柄遺策 久之長策 御 8 座 候 相 立 ては

を以奉伺候御取捨被成下候樣仕度奉存候誠惶頓首

五. 月

紀 伊 中 納 

海岸 御城 近國便宜之大名御精選御守衛之御實備振等早々申合置候樣致度候事 番 之要所 御 加 番等是迄相 砤 臺 御 取 建候 詰 候上 儀 右 ~ は 御譜 橋 代之筋 中 納 御 言 增 殿受所之儀 加 1-相 成 1 猶 候得共 叉講 武 猶 所 等 加 配模 より 相 松花 河山 計 得置 候 樣 一申度事 致度事

六〇六

一宰相山は要所に付陣屋取建に相成御豫備有之度事

一大坂堺へ御軍艦二三艘つゝ御差置候樣致度事

五月十日御伺之御挨拶

初ヶ條之儀は難相整候

二ヶ條之儀評議中に候間治定之上御沙汰可有之最も一橋中納言殿受所で申儀には無之候

二ケ條別段御精選と申儀は難出來候得共大坂最寄攝河泉等之諸候并近海御警衛多人數差出

警備之次第等被 仰談候は尤も之儀に付何れ之向へ被仰談と之儀可被仰 上候

四ヶ條紀伊殿御手にて御取建相成候儀差支之筋無之候間被 仰立之通御心 得可被成 候

五ヶ條御最之儀に候得共當時御數少之儀に付被仰立之通には難相整候追て御船數相增候迄は兵 庫港碇泊之御軍艦 公邊御用透之節御遣被成不苦候

右之通可被申上候事

五月十三日御伺

御城 御守衛之儀に付此程被相伺候品も有之候得共猶又差急候ヶ條一つ書を以相伺候間御在城中

早々御差嗣御座候樣被致度事

五月

野大炊頭

水

御城 御守衛に付ては海陸一途之儀に付一橋樣御受場海岸之手配振をも委細致承知置救應之策申

合置度事

同守協和之諸侯取極不申候はてハ手順相立兼候に付早々御評決相成候樣最右何れへも可被即付

と之品御發途以前一應御內談被成下候樣致度事

前條諸 侯相 梅 候は 右 人數組帳面に取組夫々より為相達置緩急之節觸達之儀其筋より府節を以急

報取計候樣致度事

海陸 往 還關 所體之者御取建他國界口 々へ も見張番所御差置 候樣 致度事

當春酒井雅樂 頭殿 へ相 侗 候通 御 城 御守衛專 一に相心得候に付ては自然海岸防禦手勢引足兼候

に付當所川口持場之儀は手離れに相成候樣致度事

共平 被致 手勢差置場 常は幸 より一日程に付事之緩急大小に隨ひ應救之人數而已被差出 所之儀 橋天神橋 御 城外邊 貮ヶ所之屋 へ一部に取 敷 ~ 手 建候等に取掛 抔之人數相 居候得共先夫迄は 詰させ置紀伊殿 候事 1-手狭に B 3 ケ月 可有之事 T 或は 不 都 啊 合 12 は候得 月滯

屋敷詰之手勢時宜に寄 御城内へ繰込候儀も可有之候問無て御心得置被下度事

五月十三日御伺之御挨拶

初 ケ 條 大 坂 御守衛之儀 は 御 城 內 而 已御守被成候筋 には無之候間 海陸を不論 御人 敷 御 ひ防

之主將御勤被成候儀を御心得可被成候

之別有之譯には無之候間其段御心得可被成候 仰談之上御取 橋 には 15 戰之御 計可被成候當地 人數無之事に付唯總體之策略兼て之豫備等指揮被成候筋に付得事 御守衛之儀は紀伊殿一橋殿御兩家へ御委任被成候儀に付海岸守城 御 兩家被

一ケ 條御 最之筋 别 紙 1= 相 達 候通 御見込之者 可 被 仰 立

二ケ 條 THE STATE OF 面 之通 御心 得 可 被 成 候 尤 も御警衛之諸侯相 稿 次第夫 ヤへ 相 達 置 口 申 候

四 ケ 條 御手限 h 御 取 建被成 候儀 は 不苦候間 場所幷仕樣等委細 取 調御 伺 可 被 成 候

六ケ Ti. て不 ケ 條 條 御警衛之諸侯取 重 1-大 御警衛向 坂に 被 爲 相 調中之儀に付右被 在 御 或 許 ~ 被 は 為御 仕 置 仰付候迄は是迄之通 折 々御越被成可然候御人數置方之儀は思 御心 得 可

被

成

候

召次第に

右之通 可被申上 候事

七ケ

條

御

書

面之通

御

心

得

可

被

成

苦

候間

厚

1

候

樣

可

成

候

五月十五日 御 伺

在 公方様御上洛に付 相 置 成候付 と先歸國 T 致し折々爲取締出張被致其餘は緩急事に應し人數差出候筈に取 紀伊 一殿には 不 取敢 上京被致 8 相立 兼 候處 候間 當地 還 御 御 守 後 衛 は一二之家老へ 被 仰出 其 儘之多人數に 委任仕相 極置 被申度被存 應之人數殘 て永 々滯

Fi. 月

水

野

大

炊

頭

五月十 无 日之御 挨拶

此 趣意にも達候間御發駕以後は御入城被成重に當地に被爲在候樣御心得可被成候御人數之儀相應 節 日 御 歸 國之儀 は 御 都 合次第 に可被成侯最も一二之家老被差置折々御出 張之儀は兼 不て之御

東公還衛

五月廿日 公方樣關東へ還御被遊

門其外

明

小

屋

等可

然場

所

1

回

成

丈

御

人數御繰込被置候積御心得委細松平伊豆守

候最

3

御

人

數

屯住

之

御

場

所

出

來

候迄在

HJ

借

宿致し候ては自然御

入費

も御

温

वि

被

成

候問

城

内

御

3

~

御

開合

गा

被

成

御

殘

1

置

被

成

候

上

は

御

藝衛向

御弛

み之筋は有之間敷候得共猶此

Ŀ

御手厚御

心得被

成候樣

[11]

被

致

候

右之

趣可

被

申

上

候

事

法る十六日大坂御發駕御軍艦にて還御被遊

戊辰 n 殿を溜請之儘所司代職に被 五月廿日闘東に着せられたり 始末に < 將軍家には 仰付京都御守衛筋は勿論御取締向其外でも一 橋中納言殿守護職松平肥後守殿御老中稻葉美濃守殿を御殘し猶別段之譯を以て松平越中守 際嚴重に被 仰付京都を立せ大坂より海

七月 五月廿三日 朔 日 西 九城 大 坂 造 表 御 營落 守 衛に付 成 に付 將軍家 公儀 より 田 安御 御差圖之通 殿 より 御入城 徙 御 被遊

西丸城 は 阼 年六月四 日 炎上之處爱に 至て造營落成す此 0 西 九こそ後 來東京城 どなり 3

させ給ひしもの也

是月 擦夷 6 ついも特に池 日不知 試 0 横濱 勅 カジ 更に 翰本 年正月廿七日ノ 鎖 顺 田 港談 筑後守 合す 判 却 河 T て外國 津 其 シ宸 伊 盆 嘲 豆守 へ派遣 笑を受た 々急なるに依り慕 Jul 田相模守を鎖港談判 0 りさ 使節 2 歸 とも 朝 府は昨 す鎖 事 中し 港 年 0) 0) 1 九月十 事 使節 果し 止 وق 1 四 T ~ きに 命し各國 H 成 より鎖 らず 非 和 港應 ~ は 萬 不 接 少 を世 Til 5 能 32 3 List 當 は 0 知 春

佛國巴里府より一先づ歸府仕候趣意柄申上候書付

池田筑後宗

津伊豆守

luk

田相模守

luk

私共儀神奈川港鎖閉其外諸事談判之為御條約濟の各國 へ爲公使被差遣候に付ては佛國 へ最初能

處 辨 爭端 候 等 御 8 各 集 1-條 談 重 越 次 先般 1+ 合 箔 T 位 外 小花 相 國 判 候 よ 候 は 候 件 h 或 間 儀 相 握 候 To 居 申 取 0) ~ 當 下 談 纏 々之者 兩 得 兼 處鎖 兵 開 爾來 候 約 或 は を 之關 共 12 候 押 候 道 候 判 柄 都 義 恢 間 移 路自 港之義 向 付 得 得 御 每 殊 兩 1-爲 相 其節 港 候 承 共 兼 ば外 मि 通 始 共 17 軍 不 償金 と違 然之順 談 有 艦 合 航 殺 當 T 都 差遣 開 之被 小 并 相 害 各 談 候 時 合 1-华训 之康 談 近 償金之儀 處 伺 被 ひ 113 J. 411 蚁 或 不 年迄 御 判 大 存 候 最 候 致 1: 帝 延 仕 相 而 期之義 ても 日に 申 切 候 故 は 趣 候 都 第 成 候 初 樣談 E さ心 間 年 此 尤之筋 8 士 合 1 他 世 候 擊 相 御 官 異 8 曲 は 寙 口 入 無之井 立 通 1= 費 和 議 得 彼 償 取 座 家 ナ 华川 T 付 差遣 下之關 受 候 族 計 仕 候 企 被 1b 方之氣 は 水。 差出 公 價候 間 間 扶 1 候 8 有 V 樣 候 談 使 程 後 助 2 子 戶 御 儀 才 可 不 態 ケ 被 金 牛利 能 配 候 は 通 處 間 8 申 相 1 は 谷 統之儀 とし 差遺 會釋 例 置 事 勿論 引展即今軍 積 聞 敷 相 相 酒 ヤ 見之候 殺傷 軍 洋 は 損 8 回 被 1-候 置 有之 船 被 て 目 候 各 存 鎖 間 T L 港之儀 差遣 談 致 F 長 節 御 國 旁以 右 は 萬 約 趣 雁 次 歐 月 州 所望 元 41 國 0 艦差 通法 東之 辯 より 第 州 於 發 仕 申 政 國 无 同 通 候 府 閩 旗 は T 之各 同 和出 國 8 論 內話 4 相當 弗 或 御 间 1 左 に有之己に 多 ケ 內 10 仕 ~ 自 條 對 持 兩 約 右 御 候 折 或 は 域 Fil 今以 帝王 如 得は 1-越 當 全 都 東 員 想 L 柄 0) 在 1 册 ~ 製 候 處 T 候 留 闸 什 親 和 丈之報 置 界上 被 港共 致 御 强 相 御 追 相 問 0) (1) 道 御 ち 於 1-盏 用 1 寫 所 元四四 口 111 大 而 料 釽 致 佛 御 利 1-金 部 THE 11 瓶 L = 之內 謂 候小 T 樣 港 は 官 灰 夫是 法成 3 1-ス 狐 L 爽國 前 徹 先 御 1 候 3 1 0) 筋と 8 い =/ 開 談 8 致 先 73 1 御 談 底 1 5 後 12 さも 非 種 B 化 MA 夫 华川 h 相 绀制 不 不 1 715 候違約 大 仕 都 11-難 ナ 候 戶 候 々 版 相 n w 候樣 押移 併 英國 合之事 得 御 候 間 0) 15 1 沙 候 由 710 11 共 於 京扩 V 巴 處 原 漪 谷 和 T 置 御 は T AHE. 里 彼 个 被 荷 作 才 同 8 1) 謂 談 13 州 致 闒 差 依 11: 連 勘 30 13

旨申 御 儀 尾詳 相 國 H は 8 都 居 或 無之候 怨 在 開 趣 月 に付 合 唱 何 申 は 1-TE を 意 は 悉 無之 市 ケ 親 候 或 n 8 垂涎 8 此 7. 御 精 主 1-積 0 T 0 期 何 共其代 1-方 筋 は 得 趣 惩 K III 3 3 限迄 共 無之國 而 仕 州 1-矢 より n 親 談 且 其 畫餅 張 3 遠 例 已に英蘭 相 判 於 居只管事端を尋ね 候 0 彼方 澤に 條 當 智 御 申 も懇親 御 無之僅 5 御 海 民寄 とし に 共 懇親 意 盡 b 談 0 或 味合 歸 夫 世 處 候 內 見込通 候 L 界 御 態 罷 は 地 合 T 政府でも打合 L 々及熟談唯 0 0) 1-意を以 獨逸 怨親 を主 商 無稅 可 列 趣 々 在 持 70 b 申 國 意 御 候 亦 足 0 連合洲 張 使 は に戻 內 格 相 ~ 0) 或 0 0) 所有 衅隙 催 は 廉 條 運 柄 申 1 老 已 别 賣 候 迄 此 聞 約 3 1-强 0 Ŀ 1b とは意味 候筋に 相 儀 T 御 相 えも有之鎖港御 面 力及辯 被 手 细 中 8 8 事に 濟居 開 無之却 差遣 草 許 御 妨害致候兇徒 切 御 F 1-堡等 度存寄は有之候得共遠海之地萬里之懸軍持久之計 樣 1-候 座 圆 相 得共左 候得共 至 達居 論 て於彼方譬野 御 8 候 成 0) 0 り不直 度段章 勢に 及 候 和 E 近 候 例 兩 彼 U は 處於彼方も 親 8 方 得 御 印 8 猶 1-右 國 外 共詰 御鎮 無之候 は 有之候 は 可 0) 趣 保 申 0) 更 名義 御 相 殻中 御 意 李 續 相 0) 成 定 難 或 不 心 5 3 成 不 0) 同盟 和 得 且 被 沙 0 題 御 72 都 相 相 T 不 迷 陷 挾 為受彌 爲 右樣 共 四 親 見 合 通 め 申 申 洋 越 情 對 候 結 掛 h 國 0) 右 0) ~ 鎖 一待の 計 3 實 各 交 內 御 時 筋に有之尤 0 は 國 次第 難計 交誼 港談 體 8 3 御 以 U) h 0 古 鎖 御 强 誼 可相 0 軍 國 或 细 よ 柄に 港 手 5 1-內 1b 稅 形勢熟慮 候 賦を以 御 判 彼 至 切 得 對 保 人心 は 商賣 成 0) フ b T 義 方 共 L 中 即 候 相 存 V 候事 鎮定 今御 右 T は 間 は 成 0) 被 K 3 1 仕 扨 御 寫 引受 當 曲 辭 加勢 何 候 申 ス 置 在度 候 7 3 0) 加 0) は 或 n 汉 義 胩 愿 兩 は 8 應 御 勢 御 難 御 वि 8 1 は 何 得其意 御 開 難 受 可 廳 都 無 瓶 相 右 テ 西 體 此 申上 意 兩 示 洋 申 n 相 (1) 被 成 御 港 0 且 3 各

義 ば 成 L 子 相 御 危 不 謀 12 割 內 今 却 候 仕 は 13 存 ना 候 出 候 TI 侗 め 有之哉 5 無御 更 E ては 候 樣 制 亡如 候 1 \$2 來 歐 之御 掛 は E Ch 歐 申 御 御 T 回 洲 歐 運 居 據 各 座 何 E 8 海 彌 相 州 酌 御 TI 陸 1= 顺 州 候 各國 は 候 瓶 世 以 h 成 致 原萬 其期 は恐入 分裂 有 8 辭 無 相 意 御 T 將 谷 T L 異 成 を以 政 之哉 御 相 ナこ Ħ. 國 軍 柄 0) 三五 府 首尾 於御 備 見 軍 互 さは作申 0) 候 域 1-候 歸 虚 樣 乍恐 候 臨 艦 T 1-1-0) 8 喜學 御 相 利を 得 1-年 仕 御 未 相 折 2 國 1 共 御 70 版 整 候 各 乘 度 條 朋客 御 柄 73 於 不 權 無算 御 將 約 候 御 は 峰 爭 或 L n 或 體御 充質 佛 胧 候 事 或 を不 0) 加 出 候 乃 0) > ~ 災害 洋 何 不 被 明 3 3 方今 E 國 L 御 0 樣 T 各 文 相 自 は 期 為對 至 不 相 は 內 3 TIS Tr. 立之 被 御 或 御 L 共 1-相 0) 廻 申 龍 及 連背 外 御 御 合 御 0) 存 或 不 B 成 T 庙 動 候 模樣 連 成 畫 大 [政 御 信 折 回 樣 方 候 無之確 ,行之被 對 候 亂 靜 + 6 I. 得 合 行 合 義 東 京 T 共今以 洋 夫第 L 儀 兆 Ti 相 よ BI 相 1) 又 侧 屆 懇親 b は 有 3 採 मि 州 顧 從 竹 間 ~ 一氣候事 政 必 乎 H 之然る處唯 存 什 敷さ 萬 相 候 -相 4. に御 一然之勢に有之夫是之處篤 相 府 見 3 候 T 候 12 達 TE 败 原 候 辭 各 寸 0) 瓦 御 右 御 人 得 L L 思码 共差重 候 間 遵 柄 盡 樣 酸 心 13 可 候 懸 1-樣 無之將 公武 康 御 折 申 念 虛 表 13 13 1-今破 被 1-致 此 12 國 隙 被 外 被 合 候 無之共 間 方 為 御 相 L 內 寫 寫 b 70 0) 0 約 居 形勢寥 場 申 御鎮 侗 1E III 在 引受 合 其節 各 成 指 談 に陥 合 間 候 ひ併 海 御 沙 候 陸 膨 候亦 樣子 依 人、 [1] 1-は 邮 鴻 (1) 0) 處 得 端 内 万 儀 東 性 被 吞之念慮有之目 8 1) 7. 無之樣 軍 反覆 勘辨 略 海路 3 候 為 水 1-JE: 13 于 13 毁帅 前 鎖 3 得 計 共充 先頃 III 1) 0) 13 初 志 生 港 兼 自 仕 1 3 は 內 0) 0 辨 谷 11 御 者 候 内 を選 C = 然派 1: 0) 地 分 歌 11: 势 御 11 [w] は 得 地 候 作 御 0 慮 樣 通 被 [11] 幾重に 1 上浴 合 御 人 行 0) -唯 心 致 意 及 11: liil 屆 今 備 相 [10] 0) 地 版 等 依 早 度 林悠 カッ 账 1-0) 成 今 0) 0 いっ 減 得 樣 候 完 御 堰 0) 12 相 17 B 和

之趣 合之手 蓮 之全體 貿易之儀 通 上英國 右を 别 御 より 同意 無 0) 居 懇親 は 狠 6 は當春 候樣 潮 之談 親 端 申 眼 御 申 候 き逃 切 趣意 E 前 佛 0 0) 1: 談 處 意 8 も聢 段 を以 候 强 1-0 國 申 を表候 長崎 於本 聞 は 候 儀 柄 儀 た T 至 可 越 3 その 有之 候 L 及 b は T 0) 1-申 は 候 談 斷 候 結 有之佛 共最 西洋 聞 得 御 同 御 前 國 使了 尤鎖 返 座 政 候 申 共 判 口 證 は 將 局 處既 Ŀ 右之儀 府 右 さして自 御 各 Ŀ 人に被切 候 初 取 7 御大 は 英兩 共 も快 候 は 纒 解 港 咸 咸 同 に兩 全く 無之候 談判 兩 仕 政 或 通 0) 0 調印 を以 國 より 切 大 < 鎖 旣 府 所 掛候 は 國 見推 國 旣 都 港 各 智 0 1-不 得共先 て御 或 不 存 兩 或 仕 海 此 遂 行 1= 80 條 事を誤 承 港さも模様 とも 候事 軍 程 候 屆 考 申 御 如 知 共無 を露 仕 隊 斯 に付 條 間 國 同 之上 約 候 も有之急速御詮議御 敷旨申 御 同 此 國 に有之尤 0) 差越 方鎖港 一帝方 ては 座 意 中 て英 l b 得 御違背の は御 仕 候 候儀 候 より ば 間 と苦 聞 候 J. 稍 國 1-却 も各國 趣 は 右等參 より 111 手 0) 軍 其 1-T 敷を見込程能 8 相當 意 外 談 外 心 廉 侮 心 艦 \_ 於 慢 直 仕 通 8 判 讓波 御 不 政 ス K 共鎖 勘仕 樣御 と引 押 F 御 承 猶 b 多 は 國 1 自 貫 迚 長 ル、 座 可 軍 知 政 据 港 分 府 不行屆不 徹 申旨 艦 8 候 開 何 5 候 0 L 凱 の義 御誠 咸 मि 固 得 मि 7 處 申 n 御 儀 樣 仕 旣 寸 權 0 に付 覦 より 相 は IV 同 人 0) 樣 幾重 用之 質の 談 多 御 願 = 1-候 或 難 30 被在哉にも相 事 判 堅 貶 同 位 右 帝 題 來 8 同 ツ 無之は 趣を主 さ相 意衷 1-意 趣 L 樣 樣之次第 1-< 0 ク 11 L 及斷 心 3 T 申 被 候 申 申 可 0 義 談 組 於 固 より 承 立 上 成 節 申 申迄 口口 E よ 候 歪 及 候 3 1= 筋 L さし曲 有 は 出 得共 居 御 海 極 T h 難 合 乍恐 聞 候共 御 8 之將 座 以 折 候 御 計 1-> 面 無之儀 其節 候 合宜 事 T 語 座 難 趣 國 折 派引 1-候 信 申 御 申 體 强 0) 兩 は 敷 對 聞 御 和別 1 筋 再 國 4ne ち 仕 國 加之 御 は 議 候 政 無 據 此 或 同 御 問 談 3 此 間 港 稅 場 方 府

兼て相 叛 之御 樣談 は 成 御 置 節 都 交誼 趣意 合 は 再 0) 渡 輩其學 5 も可有之杯と迄評 見込承 宜 引起候樣 私 判 失 共萬 押 通 穩 可 擧に可有之と被 永續之御基 佰 1-仕 至 候 T.F. に引分れ 談 積 糺 に乗じ b 死 通 候は し筑 無 にて 申 判 を以て相迫り候場合 同 仕 償 後守伊豆守內 奸 如何に 相定 候 可申哉否難計自然此方談判 7 0) と先歸 得 儀 計 罪 相設け に付 失 候上は右等之次第尚又各國へ御布告之為め御使被差遣 存候見込之處不包申上候 茂 は 成 申迄 も恐入 相 整し候 府仕 共 败 、內案外 候 0) 3 俄 候儀に付重き御國 は必然の 無之御 一人は 體之事 得共 は に至り候 前書 0 引違 左 本 國 情逐 儀 申 體 地 にては Ŀ 得 相 より引分れ立戻り一 と深く恐入候 に差響き候事 候通 の廉を以て御條約御違背抔さの名義 生 13 方御 申 U 第 ME. 御據 Ŀ 间 書等も有之萬一 0) 儀 御體 為 鎖 申 港之義 め 哉 儀さは乍 にて候處見すく一國 可 裁 間 8 故是非共争端 然儀と評決仕 難 8 再三評議を盡し既に召連 計儀 を以て戦争之端 不宜 體之次第 申 右へ對 私共 將御 1-て是以恐人 使 談 御 光潮 中上一 し節 相 開 判 家や 勤 不 不 候樣 以 候 慢 行 被 相 人は 陷入 御 為 候 方は 屆 0) 成 開 儀 振 相 作 候 より双 に引付 矢張 舞等 御 成 約 に尽 候 川 候 而 支配迄 他 之隱然背 J: मि 御 は 保守 方 17 申 存 相 難 御 は 是迄之 彼是 座 其 無上 恢 勤 0 被 候 伙 3 不 間 節 差 相

私 は 但 共 應 御 より 兒 使 命之趣有之候 政府 表之儀 へ宛書簡 事 濟 1 國 一差遣 は候 17 0) 得共 內 と先歸 亞 米 應 利 は 國 加 仕 荷 申 候 談 蘭之兩 候 趣 意 積 柄 國 b 其為 は 申 沭 長 州 8 御 蚁 條 書等も御 多 3 兼 能 座候 41 in 及完 事故 に有 右 之兆 炒 13 別段 國

文通 申遣候處英國公使より本國外國事務大臣之命を受け 返書差越候處條約 達背

或

华

為取換候約定書扶助企受取書譯文巴里引取之節外國の在留公使へ

0)

次第を以

T

御

減實

1=

御奏

E

御

座

候

は

> 御

冰解可被

為

在儀

と素

存

候

依

之私共佛

在

留

中

對

話出

差遣候書簡

寫同

返書弁英國

共

を御

私

被

游

候事

相

叶候節

に付た

2

鎖港不被為在候

とも

尊王

0)

御

趣意

取

候

而

は

此

L

候

民

四

8

無之儀に

T

辰夷

3

B

可被為安御事

さ年恐奉存候間

京都

表

~

は私

共實地

目擊

0)

E

申

1-

候

前

文

彼

為

在

候

は

>

御

國

間

篤

3

御

熟覽

被

自

在

1=

外

國

1

相

には

西洋の

諸洲

有之度義第一

被

差遺

度第

而

は

彼

方事

情

御

根本

1-

て海陸

月

+

一日英國

凤

11:

候際

に臨

3

同

差遣

候

筋

て外

國

学漏

土、魯

西

亚

義

は

女王に請

候

T

の眞理を知

るに足るものなし依て暫く戊辰始末に記載する處事實を誤らざるの感あるを以て之

勅書の全文或は幕府の公文命令等を加へ左に逐次列序す

兼外國事務大臣へ之書翰寫將た私共進退に付彼是嫌疑無之為の播告仕らせ候新聞紙案共相添

此段申上候以上

子七月

七月十九日松平大膳大夫 しを憤懣復讐に基くものにて時の情報若説紛雜不勘と雖も唯表面及想の憶説等に止り全く内情 此騒亂は去年八月十八日朝儀一 長州家來京師亂入 變長州父子 勅勘を蒙り攘夷 禁闕 へ發砲 御親征討幕等の大望其闘に外れ

戊辰始末に曰く長州は八月十八日の事變を安からざる事に思ひ居たるに京都にては將軍家再ひ上落あつて公武の御問も 中に於て受取へき旨を傳奏物修寺殿に命し玉ひければ急き藤の森に出て主計に接見し其書を受取て進達せられたり是より 和らき長州處分の議あるやに聞えければ益々慣懣に堪へず左らば大膳大夫父子の心事な訴へて冤罪な解かせ給はん事な願 間なれば願はくは入京を許され大膳大夫父子の心事を聞せ玉ふべしき嘆願し次て五月九日京都藩邸の留守居役河端瞻之助た 評議ありし末に長門の末家弁に吉川監物及ひ其家者を大坂に召させたるに長州は大使を大坂に勢し奉るは畏し京坂は咫尺の あらば藩邸の留守居より差出さしむべしさありけれ共從ひ奉らずして上京の途に就り 朝廷にては尚其入京を許し玉はず途 奉るべし夫れには長州が勅旨を奉して攘夷に從事せし顛末を逃て是を 朝廷に捧け奉るべしさの奉 勅始末を題する書を草 出たるは前年之朝儀さは御齟齬之康あらせられたるに似たり大炮巨艦は且戰ひ且備はる者にて武備充實征討さのみ被 ては其實是迄之御所置に相變らざるべし次には藤原實美卿矯勍之旨被 らる」迄は家臣共へ布告仕り難し其故は今回之財翰に掃攘な妄舉さなされ武備充實他日之征討な以て大典さすべしさ被 井原主計なる者をして是を齎らして東上せしめたり主計は大坂に至て入京を願ひ奉りたれざも許されず哀訴し赤るべき事 へ申出けるは此度の刺翰丼に將軍家之御請書は前に差出たる奉勅始末丼に取調書に對して何分之御沙汰あらせ 仰出候得共實美卿之議奏職を停めさせられたるは十

書面を却下あって先には長州之末家弁吉川監物及ひ家老共な大坂へ召させられたれ共列藩之建議もあって都て幕府へ御委任 畏こけれ共玉體を以て天下に先んせさせらる」の御實行を示させられなば人心感奮すべしさて石清水行幸之儀を關白殿下迄 あらせられたるに付政令一途之事さ心得べし依て幕府より相達する次第もあるべきに付何れも彼地江戸へ差向け申べして達 起さる」様に何ひ奉るは恐多き御事なりご申出たり是時既に長州之處分を幕府へ御委任ありし後なりければ其翌十日一切之 内奏し奉りたるに料らざりき大和の國行幸を被 月八日にて夫れより以前に破約攘夷之叡慮を何はせられたる儀に有之且又攘夷之勅旨は戊午の年より六年間に亘りたる事に し玉ひければ長州にては愈々怒か發し六月廿三日福原越後は關東へ下向すさ申立て數百之兵を引具して長州を發したり 功か奏すべしさあり列藩へ之勅諚にも勤王の諸藩は幕命を待すして攘夷に及ぶべしる被 て叡慮之御切迫御餘儀なき次第ミは屢勅文に於て何ひ奉るが如し加之十八日之變動以後幕府へも御沙汰書にも迅速に攘夷の さは何ひ奉り難し次には實美卿が討幕之師を起させらる 4 様に動翰中に記し玉はせたるは如何の御事にや是は大和行幸之御 戊辰始末に記する處右の如き雖も六月廿三日夜八半時出本藩大坂詰之者より之飛報廿四日四時若山へ達したる書面には左 擧にはあらせらる間敷や元來 るものなり 如く其他追々の注進書にも六月廿三日大坂通行の事顯然なれは六月廿三日に長州な殘したるには非ず全く同日着坂した 一昨秋内々宸翰を拜し奉り攘夷之叡念御貫徹なり難な慨し玉はせらる」旨何ひ奉りたるに付 仰出たる次第にて實美卿之御主義さは存し奉らす然るた同卿が討幕之師た 仰出たるもあれば實美卿之御矯命

繩白赤幟立行々敷出立一さ合戰致し候息込詰る處薩會へ此程之鬱憤を散し候さの取々風聞右に付御太皷打延しに相成六 今廿三日九ツ時比長州藩中三百人程今橋八軒屋へ到着直に陸路京都へ罷越候筈にて御屋敷前通行銘々着込和砲背負切火 ツ時比松平伊豆殿御呼出し御用談有之夜五ツ時比も眞最中ご云々「御屋敷トハ 天神橋御郎ナリ」

の人を誅捕すども許させ玉ふべしと 守護職 ひけれども長州人は窓に上京して市街寺院等に潜伏し夜に乗して暗殺を行ふ事ともありければ に晝夜之巡察を繁し怪しき者は容捨なく追捕したりけるが宮部鼎藏之一黨は斯く巡察の嚴重 松平 朝廷にては八月十八日之事變以來藩邸之留守居を除くの外は固く長州人の入京を禁し玉 肥後守殿は嚴しく此輩を誅捕せずしては輦下一騷擾と相成り申べし假令誤りて他方 朝廷へ何ひ奉り其勅許を得 て所司代松平越中守殿 の勢さ

長 果して其徒黨之一人なりければ速に守護職 し共餘 守 之邊なる浪士の 伏 筑前對馬等之諸藩を語らひ其助勢を求めたり一 n in なるに 三百人計り之兵士を山崎より鳥羽街道をへて天龍寺へ繰り入らしめたり久坂玄瑞寺嶋忠三 今度の敵 りしにや無事 而已ならず近比 見 刀は鋒子 は京都之人心甚~隱かならさるに尚又數名の長州人石清水八幡の社に參籠し哀書を稲 は 殿に捧て其苦心を述べ何卒父子の勅勘を解かれて上京を許させ玉ふべして歎願 カジ かっ 暴徒 へ遺 爲なりとて伏 江戶 も畏れず京都に放火し其騒に乗して主上の長州へ奉せんと謀りたり新選組にては兼て去 もあるべしと思ひて間者を用ひ六月五 0) 者 は は は 共 より 多勢とは申なから何れも萬夫不當の勇士にて誠に危急の 0 され果して哀訴し奉らんとあ 如何に 新 なりしは幸ひなり是迄屡々戦 は 徵 潜伏所に斬入て七人を殺し四人を傷け二十三人を捕縛 折れ藤堂の刀は簓の如く忰周平 天龍寺へ集りし長州人幷に浪士等を取鐘めんか為めなりと唱へて軍裝を為せし 申し鎮めて悉く歸國 見に も手痛く戰しては 組に送りし當夜の事を記 滯在 し書を上りて大膳大夫並 せしむべして達し玉ひけれざも越後は更に其命 知 られ n ば越後 12 ひに接したれざも二合と戦 したる書面を見るに其文中に永倉の 所司代へ屆出で會桑兩藩の勢で共 り福 日之早朝曲者を覺しき者一人を召捕 ・は鎗の 橋殿は監察永井主水尚 原越後 一人殘り留りて何分之御 五卿の罪を赦させ玉ふべしさ哀訴 柄を斬り折れたり拙者之刀虎 は長州 人之此 命 志君 徒に組に組 せり此 To ふものさては稀なりしに 助かりた 沙 厅 に計手 汰を 川 する 時 刀は 鈼 近 藤 T 相 B りどあ 待ち申 叉四 0 能 打 剪 に向 を本せざる 郎 取調にるに TP の業 折 0) 3 新 ひ三 MA 州 薬 1) 選 郎の 美濃 りけ 市 阿 條 州 田

徒は初めより山崎に來り居て寶寺離宮八幡等の處々に陣取り世子長門守殿不日に上京あるべし 真なれなど言ひ傳ふる者ありて人心甚た穩かならざれば六月廿九日忝けなくも炭翰之勅命四ヶ と言觸しければ洛中之動搖大方ならず或は今春の勅詔は僞なり去年八月十八日以前の勅

條を一橋殿に下し賜ひたり

### 橋中納言

此比世上騒敷由甚た心痛之事に候昨年八月十八日一件關白始朕之所存矯候にては決て無之且其

後申出 候件々各真實に候偽 勅との風説有之由に候得共必心得違有之間

十八日一件守護職之儀故肥後守へ申付候同人忠誠之周旋深冷感悅候決て私情を以て致候儀には 親征行幸之儀甚た不好候得共段々差迫言上に付實に無據大和行幸申出候得共實は意外之事に候 得ば延引申出候事

長州人入京決て不宜と存候此儀も各無疑惑樣之事 無之其旨無間違可心得候事

六月廿九日

「七月十日本藩大坂詰之者より若山へ注進狀左之如し」 し或は重て説論して何れも歸國せしむべし抔とあつて定りたる御評議もなかりしが長門の家 然れ共朝儀尙區々にして或は其苦情を歎き申すは臣子の當然なれば御採用あるべくもやと申 田 右衛門介國司信濃之兩人は更に多勢を從へて上洛す

此 3 樣 昨八 一程中は先靜謐に候處又長藩家老之由國司信濃なる者精兵勝て三百餘人揉にもんで走り登り に追 日當地 々人數加りては所詮は一戰の覺悟に覺へ申候最も京坂にも追々近國諸侯之勢馳上り へ着や否直様上伏之由又攝州西の 宮邊へも三四百人上陸山崎 差 て馳 せ上り候由

别

て京

地

は

固

め

嚴

重之由

云

K

旨あ 公卿 を推 州 安したり是に於て薩州も遂に其儀を定めて長人之跋扈日に甚しく更に前非を悔 及ひたる折 せ U は 何なる變事あらんも計り難し其期に及ひなば各兵を出して方面を守るべしと被 諭させ玉ふと雖も曾て從ひ奉らざれば在京之諸藩へ長州人が我意之振舞を爲す事甚し 信 は篝火を所 濃は T 聞 に 彼 b り其趣意 T 0) し誠を披きて種 し七 失意 を諭 は 天 旣 龍 者 柄七月十五 一月八日尚又諸藩へ 3 も尚諸藩 々の 寺に に乾御門之警衛を承り其上在京の勢とても多からされば餘 を煽動 せ玉 は彼等屡々朝命に背き奉り隨意の振舞を為す事顯然たりと雖 入 山々に焼き連ねて洛中を吞ん計之勢なり り右衛門介は 2 L 時 々に御諭しあらせらるゝ御事なれば名義道理共に著し然るを却て諸藩 よりも説き示して穩かに計ふへしての御事なりしが薩 松平肥後守殿の罪を責て討伐の勅を下し賜らん事 は 日薩州より交代の人數數百人京都に着したれば何 朝威 仰せた の輕重に係 山 崎 る趣は 1-留りて天龍寺より釋迦堂山崎之間 り本るべしさなり長 天龍寺其外に屯せる長州之者共 が州は盆 朝廷には尚寬大を旨さし 々京都 儀 なく御 n を謀 は長州勢に へ手 8 8 州 ~ 幕府 始 は此 b 勢 斷 を入 るの體なし岩し めて少しく心を 朝廷に をも御 より りを 仰出 U て打續 旣 n けれ て種 展 中 ては尚思 it 1-て物 3 切 申 1: しさ 追に 論す ば如 から かに 1= き夜 々に 仰 及 薩

井戸川之兩監察を伏見へ遣して福原越後へ嚴く申し達せられたり然れとも長人は尚其命を奉ず 其申條を許させ玉ふ時は殆んで城下の誓さ同しか 3 しとも見へざれば左らば追討すべしとあつて同十八日一橋殿へ總督を命じ玉ふ 朝廷にも遂に日を刻して歸國すべき様相達すへき旨を仰下されけれ るべし今は如何に も許し玉 ば 一る事 橋 勿 殿 n は き申 再 ひ永 立け

橋中納言

此 比輦轂之下彼是不穩に付御守衛總督之邊を以て諸事御任 一被遊候 間 勵精 被 安 叡慮候樣

處置

見 若狹守殿忠氏朝臣 依て諸藩之軍勢を部署して明十九日に各處之長州勢を追討すべしと定りたり其手配之次第は伏 松平甲斐守 **監軍**たり有馬遠江守殿小笠原大膳大夫殿は遊軍となり其後に繼きて山崎之奇兵に備 め會津桑名之兵是に繼く此二藩は京都之重職を承りけれは方面諸軍之進退を指揮 へは戸田釆女正 其總兵となられたり左先鋒には大久保加賀守殿忠禮朝臣總兵には松平隱岐守殿勝 には松平 宣朝臣 市橋 殿先鋒となり伯耆守殿之兵は先ちて八幡山を押へ藤堂和泉守殿之兵其後に備ふ酒井 修理 下總守殿長和朝臣小出信濃守殿英向朝臣は豐後橋を守り八幡へは松平伯耆守殿 大夫殿右先鋒之仰を承り本多主膳正殿康穰朝臣二陣に次き松平 は樫木原に押し出 殿氏彬朝臣先鋒となり井伊掃部頭殿之兵を二陣に備へて桃山之要害に據らし し天龍寺で山崎之間を押へて長州之糧道を絶 越前守 しめ天 。蔣 間 田 部 朝臣仰 相 寺之

蒙られて監軍之に臨む偖又總督一橋殿之御陣は東寺と定られ幕府之旗下及會津之兵是を守護し

伏見を 對馬 12 下 備 大 T 平 3 交通 備 臣 殿 参せて一人之監軍 を寫 0) 忠 b 佐 會 は 知 ~ 敏 4 H 推して参内あ 立 津 後 結構なりし せ 别 老 發 すべ 3 n 守 坂 朝 T 見尚文君 殿 1-を以 義 ば L 和 嚴 問 加 又 談訓 長 しさて 李 T 重 達 松 遊軍さし 尾 州 藤 なき て萬 平 朝 1-張 す 勢は瞬く 九 に長州人は 臣 森迄攻寄 をして急き其旨 相 元 らし 樣依 あり 門 之邸を 千代 模守 ~ 之變を戒 を守 橋 き」目 て三條之邊 細川 殿は カジ 殿 賴 君之勢に 押へ筑 際 せ此 5 松平 幷 に及 和 に六十 松 L 所 早くも是を聞 上 越中守殿有 肥後守殿 平 め 加茂 處 8 司 5 越中守 られけ に備 多 代屋 前之兵を分 72 會 12 T 人計 守 津 E に他 b h 一加茂川 b 薩 兎 敷 1-~ 殿 松平 72 角 は るなり 馬中務大輔殿之兵は奇兵となつて變に備其外青 りも 通 州 石 ~ する は る大 病蓐 L 屆 知 證 1-が打倒さ 速 b て因 斯 前 岐 外工人 出 T けん 垣 中 守 明 前 に籠られたる程之容體 に参内あ T は T 70 に他 勢 は 海 在 n 州之邸 押 殿 守 十八 殿慶寧 n 大 京諸藩 何 ば十九 ~ 人 江 て敗 炮 聲 時 松 利 田 日之 30 寄 武 78 平 朝 之伏見之方に當 つて禁闕を守護し奉 押 北 備 せ H 美濃守 臣 朝 ~ 六 來る事 も同 師るゝ に及 桑名 0) は 臣之勢之に續く ~ ~ L 下加茂 て長州 昧 む是皆 ひた 樣 刻色 殿 1-あら T 之非 此智 1 源博 勢を は立 諸 1b にて参内 To E て起 h 守 松 軍 朝 間 も測 辿 役河 見 勢皆其方 州 Fi. 平 り共 鑑 3 松平 近 b L 之勢は 備 引 5 長州 端 侧 3 12 前间 親 豐前守 各 和 龜之 守 遲 時 郎 3 せ かっ は 3. 今之 M 南 長 殿 走这 0 助 ध्य 州 b n 正 1b 13 湄 ば早 齊 き諸 守 陸 をし 或 應 殿 山因 打 屋 原 義 に打 池 圆 軍 间 12 班 少 信 70 後 助 鉴 義朝 洲门 8 步 T 访 は 並 辰 から 洪 所 17 松 h

此 店 伏 見 町 奉 行 より 大 坂 町 奉 行 ~ 0) 注 進 狀 左之如 L

V). 書狀得 御意 候然者今十八 日子中 刻長藩當地に滯伏 龍 在 候 湄 原 起 後 间 勢 不 延 人京致 伏見 海

# 道に於て及戰爭罷在候為御心得此段得御意候以上

### 七月十八日夜丑上刻

肥後

守

林

# 松平大隅守樣

是と同 は久坂玄瑞寺島忠三郎之徒と共に宵より竊に鷹司殿之邸に來り居たりけるが此手之兵は天王山 州勢桑名勢で戰て敗北し日野殿之邸に潜み居て松平肥後守殿之参朝を襲ひ撃んで構へたる一手 手痛き戦を為した りければ長州勢は耐り得ず日野殿之第へとぞ逃入たり薩兵透さず追打したりければ長州勢は佯 勢に打ち掛 を焼討したりければ長州勢遂に叶すして引退き久坂寺島之兩士も重創を蒙り鷹司邸にて自殺せ も肥後守殿之日野御門より入朝ありたるを以て其志を果さずして已みたりき僣又益田 りて降參を請ひ其隙に裏門より逃出せしが信濃も其内に紛れ居りたり蛤御門へ向ひたる一手も 之裏門より宮門指して攻掛りあはや薩州勢は長州勢之逆寄したりと聞て此處 立賣御 より進 るべしとの謀略にて天龍寺より打立て下立賣御門蛤御門中立賣御門へとぞ押寄せたる中に 兵及ひ加賀因幡備 h 門へ向 時に國司 て堺町 る斯くと見るより乾御門を守りたる薩兵は四挺之大炮を押進めて息をも繼す ひた 御門に迫り彦根越前之兵と戰ひ居たる折柄薩會桑之兵此處に來り應援 信 りけ る一手は眞先に筑前勢を打破り一 濃は 前之四藩にて四ヶ所之宮門を固め會津に打勝なは其勢に乗して薩兵をも攻破 れ共會津勢弁に之に敦應せし桑名勢之為めに打敗られ 松平肥後守殿を打取て有栖川親王鷹司殿弁我方様之公卿を参内せし 橋殿拜諸國之兵をも打散し勸修寺殿 公卿 馳 來 御門之方も薩 b 右衛門介 直 打立た 日 長州 も中 司 野 殿

纏めて天王山へ引揚けしが討手に押寄せられて自殺し全軍盡く敗北したりけれは福原國司 道より攻登りしが會津彦根之兵に打負て山崎へとぞ落行きたり眞木和泉守は鷹司殿 b 福 原越後は一度藤森に敗れて手疵を負ひたりけれ共其夜之明る比自ら疵を包みて重て竹田海 より残兵を 盆田

之三家老は潰兵を收て海路長州へ逃去れり

「此日京都守護職より大坂御城代への達に曰く」

長州人妄に押入候に付 御 所 より追討候樣被 仰出候間若在坂候者無二念可被打留候右

は 一橋中納言殿御談之上相達候 以上

七月十九日

肥後守即

伊豆守樣

御 追 安心 加 當表に於ては 可被成 候 不快 旣 に 接戦 て執 筆 取 難致代申付如此 結 候 處大分打留候放火等も有之候得共 御座 候 禁闕

無事

御座

一候問

「又京都閣老より大坂御城代へ達に曰く」

背既に 八幡山崎天龍寺等 排體 採用無之ば全肥後守始相拒候故之儀と種々不法申出遂に今十九日兼て被 より御沙汰之趣猶又大膳大夫家來 更に無之重て昨十八日山崎邊等屯集之大膳大 御所近邊に押寄及亂妨夫々及接戰候次第に付其地にても長州人罷登り候は、無二念 へ兼て屯集罷在候長州人早々引拂 へ相達候處昨夜所司代方へ大膳大 夫家來益 候樣 田 御所 右 衛門介始早々 より御 夫家來罷越段 沙汰之趣 仰出 引排 も有之候を相 相 候樣 々願之趣御 達 候 處可引 御 所

速に討伐可被致候右に付別紙之通長州最寄諸家へ相達候間為御心得則差進申候實以て不容易 事件に付一際勉勵京師御安寧に歸し候樣御取計可被成候右之段不取敢急使を以て申進候以上

七月十九日

松平伊豆守塔

稻 葉 美 濃 守

| 筑  | 土   | 筑   | 讃  | 播  | 石  | 薩  | 備  | 播   | 肥   | 備     | 因                                      |            |
|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-------|----------------------------------------|------------|
|    | 佐   | 後   | 岐  | 州  | 州  | 州  | 前  | 州   | 後   | 後     | 州                                      |            |
| 前  | 170 |     |    |    | 津  | 鹿  |    | 姫   |     |       |                                        | た          |
| 福  | 高   | 入留业 | 高  | 龍  | 和  | 兒  | 岡  |     | 熊士  | 福     | 鳥                                      | 4          |
| 岡  | 知   | 米   | 松  | 野  | 野  | 島  | 山  | 路   | 本   | 山     | 取                                      |            |
|    |     |     |    |    |    |    |    |     |     |       |                                        | 信          |
| 松  | 松   | 有   | 松  | 脇  | 龜  | 松  | 松  | 酒   | 細   | विद्य | 松                                      | 3          |
| 平  | 平   | 馬   | 李  | 坂  | 井  | 平  | 平  | 井   | JIJ | 部     | 平                                      | 1-16<br>10 |
| 美  | 土   | 中   | 讃  | 淡  | 隱  | 修  | 備  | 雅   | 越   | 主     | 相                                      |            |
| 濃  | 佐   | 務大  | 岐  | 路  | 陂  | 理  | 前  | 樂   | 中   | 計     | 模                                      | t          |
| 守  | 守   | 人輔  | 守  | 守  | 守  | 大夫 | 守  | 頭   | 守   | 頭     | 守                                      |            |
| ,1 | ۱,  | 刊印  | ٠, | ', | ۱, | 人. | ٠, | 234 | ٠,  | 274   | ٠,                                     |            |
|    |     |     |    |    |    |    |    |     |     |       |                                        |            |
|    | 伊   | 備   | 伊  | 豐  | 播  | 豐  | 安  | 雲   | 石   | [in]  | 美                                      |            |
|    | 豫   | 中   | 豫  | 前  | 州  | 前  | 藝  | 州   | 州   | 州     | 作                                      |            |
|    | 松   | 松   | 宇和 | 中  | 明  | 小  | 廣  | 松   | 濱   | 德     | 津                                      |            |
|    | 山   | 山   | 島  | 津  | 石  | 倉  | 島  | 江   | 田   | 島     | 山                                      |            |
|    |     |     |    |    |    |    |    |     |     |       |                                        |            |
|    |     |     |    |    |    |    |    |     |     |       |                                        |            |
|    | 松   | 板   | 伊  | 奥  | 松  | 小  | 松  | 松   | 松   | 松     | 松                                      |            |
|    | 平   | 倉   | 達  | 平  | 平  | 笠原 | 平  | 4   | 平   | 平     | 平                                      |            |
|    | 隱   | 周   | 遠  | 大隆 | 兵  | 大  | 安  | 出   | 右近  |       | ************************************** |            |
|    | 岐   | 防   | 江  | 膳大 | 部少 | 膳大 | 虁. | 羽   | 將   | 波     | 河                                      |            |
|    | 守   | 守   | 守  | 大夫 | 輔  | 大夫 | 守  | 守   | 監   | 守     | 守                                      |            |
|    |     |     |    |    |    |    |    |     |     |       |                                        |            |
|    |     |     |    |    |    |    |    |     |     |       |                                        |            |

長州藩士等比日出願有之趣に候得共多人數兵器を携所々屯集甚た不穩に候に付早々引拂福原

條奉劫 は長防二國之動搖も難計候間押へ之儀屹度相心得以後罷登り候者は勿論於國許にも如何之所 三願書差出恐多も去八月以後之御處置は直之 越後者小人數にて伏見に罷在出願之儀は穩に經其筋重て之御沙汰相待候樣 て説論為致候得共悔悟不致鎮靜と相唱國司信濃益田右衛門介等引續罷登却て人數追々相增再 天朝御仕置不屆至極に付所々屯集罷在候長藩之者征伐之儀從 叡慮に無之抔申立兵威を假り遮て歎願罷在候 天朝被 朝廷御趣意を以 仰出 候就 T

爲有之者速に人數差向誅伐可致候

但時期見計主人々々出張口々より可攻入候

右之趣前書名前之者共へ相達候事

此日伏見に於て朝五ツ時より京都表町下邊より出火住吉迄不殘燒失京都 り堺町御門近邊より火上り折ふし北風强く晝九ツ時迄には二條近邊迄西は高倉通りまて廿日明 に於ては朝四

ツ時比よ

方には五條通邊まて延燒洛中兵火に罹る處左之通りさ云

町

數合八百拾壹町

村壹ヶ村

惣竈數合貳萬七千五百十三軒

曇華院殿 東本願寺門跡 佛光寺門跡

堂上方家來 上 里 方 坊 二百七十六軒 十八軒 軒 武家方家來 同抱屋敷 御所役人 七十七軒

**演**神

御

堂

二十九軒 東本願寺家來 百六十七軒

七十軒

典藥寮醫師

|      |        |         |         |    |       | 内     |         |       |     |
|------|--------|---------|---------|----|-------|-------|---------|-------|-----|
| 芝居小屋 | 髮結所    | 番部屋     | 土藏      | 外に | 境內建家  | 御朱印寺  | 寺社      | 佛光寺家來 |     |
| 貳ヶ所  | 百三十四ヶ所 | 五百六十二ヶ所 | 千二百十六ヶ所 |    | 百五十五軒 | 拾八ヶ寺  | 二百五十三ヶ所 | 來八軒   |     |
| 辻打小屋 | 日小屋    | 町物入     | 地藏堂     |    | 明屋    | 塔頭    |         | 諸家屋敷  |     |
| 壹ヶ所  | 五十九軒   | 二百六十七ヶ所 | 四百二十一ヶ所 |    | 四百貳軒  | 九十五ヶ寺 |         | 五十壹ヶ所 | フニブ |

穢非 多 村屋 四十ヶ所

三壹ケ所 此小屋數合四百四拾三軒

七月廿二日 左京大夫様へ御直書を以京師動搖不容易時勢に付ては御相談之品も有之付早々御上

坂被成候様にさ被 右御直書詰合の西條藩東銕之丞へ持参被命 仰進

同月廿三日松平大膳大夫征伐の朝命幕府へ被 を以て入朝を停め次て長州父子之官位を剝奪せられ幕府よりも長州に賜りたる松平姓拜將軍家御 左京大夫様より御手取次第早々御上坂之旨御回答七月廿三日付を以被 仰出猶有栖川親王鷹司殿父子は長人を御疵保の廉 仰進たり

を開 等追々差出候處以寬大仁恕雖扨之更に無心悔悟之意」言を左右に寄不容易意趣を含既 松平大膳大夫儀禁入京候處陪臣福原越後を以て名は歎願に託し其實强訴國司信濃益 き對 禁闕に發砲候其罪不輕加之父子黑印之軍令條授國司信濃全軍謀顯然候旁防長に押 田右衛門介 に自ら兵端

寄速に追討可有之事

七月廿三日

處右分取之內國司信濃所持具足櫃中に有之しを薩州より御所へ差出したり即其文に曰く 本文軍分狀は薩州勢嵯峨天龍寺にて長藩之兵粮具足櫃等分取中村金右衛門で申者をも召捕 候

聞 條 々

今度其方事上京申付諸隊之者預置候諸事無緩可管轄事 申

伍中之者は今を伍長に受け伍長は今を隊長に受け隊長は總督に指揮を受け諸隊一和可為肝要事

私鬪者不及申輕舉妄動大事を誤り候得は最も嚴禁之事

總 て非禮非義之振舞有間敷事

國家之動靜を猥に他へ洩す間敷事

奸婬大酒等堅禁止之事

右之條々違背之者有之者軍律を以て相利品に寄り切腹可申付者也 僭上虚飾之衣服は勿論無用たるべく總て諸士匹夫貴賤之分限不可亂事

可 信 濃 殿 え

亟

御國に 右堅物壹通 て御手配益田便承知故御沙汰寫申來候事

御進發御同勢五萬人と醛立候事

清末侯先陣

海陸通行同斷

岩國 殿備

毛利伊勢家後備頭

根來上總御道中計當役座にて御供被 仰付候事

浦滿之助斥候備指揮

盆出 手樫原邊陣を居天龍寺寳寺に應援を致し丹波街道を絕

福原一 手大津三井寺へ陣を轉し膳所水口を説降し伊勢路 を絶

清未樣御一手伏見桃山邊に御陣を被居福原勢と互に應援を成進んて大佛殿へ寄る

世子君御進發天龍寺へ御陣を居御驅引被遊候事

右御陣所等之儀は實地に當り尚又御案置可被下候事

慶

定

廣 親

六三〇

#### 紀 伊 中 納 言 殿

#### 松 平 大 膳 大 夫 云々

勅諚之全文略

**岐守井** 修理大 出軍備 右之通 々へ 御指揮 夫堺 伊掃 嚴重 相 御 表 部 被成候樣 頭 所被 立大膳大夫以下罷登候者有之候は へ岡部筑前守 松平 可被 土佐守西の宮は藤堂和泉守酒井雅樂頭松平遠江守兵庫表は松平兵部大輔松 仰出 申 候に付大坂表御固め之儀は是迄之通り御心得只今より堺表 被 L 候 仰付急速人數差出候樣相達并從 ゝ速に誅伐可被致 御所被 ( 候最御 固之儀 仰出 は大坂 候趣も相達候間夫 ~ 御 支 人數御 は松平讃

平

差

七月廿三日

右 壹 通

伊 脇 細 [II] 松 達 平 坂 11 部 淡 遠 越 相 主 路 模 江 中 計 守 守 守 守 頭 松 板 松 小笠原大膳大 松 平 倉 平 平 美 周 安 出 濃 防 恋 羽 守 守 守 夫 守 有 奥 松 松 松、 馬 平 平 平 平 中務 大膳 右近 ----M 河 波 大 大 將 輔 夫 守 守 監 立 松 龜 松 松 平 平 花 井 平 修 隱 隱 備 飛 理 前 驒 岐 岐 大 守 守 夫 守 守

長州征討

松

平

肥

前

守

蒯 能略す

右之通從 御所被 仰出候に付御追討有之候問 速に軍勢國許へ相揃置差周相待可被申候最彼よ

り妄動致候は、不待差圖口々より撃入誅滅可被致候

右之通前書名前之者共へ相達候事但寄手之攻口幷攻懸候日限は御決議次第可相達候事

七月廿四日

大坂御城代より七月廿三日を以て長州大坂殿屋敷詰之者へ職屋敷不殘引拂可申毛利右京亮毛利 淡路守吉川監物同所家來 へは藏屋敷門出入差止謹愼可在之旨を以て達たる處長州家來 より即 日

蔵屋敷詰之者不殘引拂土佐堀え戶堀兩藏屋敷富島嬴地建家土藏共引渡し候 但土佐堀富島兩屋敷に藏入之米合四萬八千貳百九拾九俵と貳石四合六勺六才之由も屆出

江戸に於ては八月中旬比 中邸を一 時に破却せし めらる市中混雑 と覺ゆ市中の火消人足 一方ならざりき 者感 や招集長州か日比谷の本邸麻布龍土町

0)

一八月六日長州征伐御總督被 仰出

於江戸牧野備前守殿より御城附へ渡若山へは十一日達す

紀伊殿家老衆。

松平大膳大夫家來共兵器を以 仰付候依て紀伊殿には今般被 奉 劫 朝廷不屆至極 仰付候諸藩之惣督御心得諸事御指揮被成候樣最も松平 に付速に 御征伐被成 候に付ては諸大名 へ追

越前守副將被 仰付候間被 仰合早々御追伐可有之旨被 仰出候段本多能登守上京之節相達

候害に候間為心得相達候

月

諸道攻口左之通之旨も被 仰出たり

山 陰 道 石見國~參集

壹の先「因州鳥取

「石州濱田 六萬千石

三十貳萬五千石

「石州津和野 四萬三千石

近

將

松 松 平 平 右

相

模

守

井 平 隱 出 羽 岐

守

龜

平 ---河 守

浦 備 後 守

三

主 安 計 虁 頭 守

加

部

備 中 守

下

「備前岡山三十壹萬五千貳百石」 備中足守

参

貮

貮

「備後福山

萱の先「安藝廣島

四十貳萬六千石」

松

平

山

陽

道

安藝國へ参集

貮萬三千石

十萬石」

松

遊

軍

「作州勝山

後

備

「作州津山

方

を

統

る

中

軍

「出雲松江

十八萬六千石

松

守

貮

貳萬五千石 拾壹萬石

木 松 平

備 前 守

六三三

| 壹の    |       | 參        | 參      | 貮                                            | 壹の       |       | 同      | 後        |      | 中     | 貮      | 壹の         |         | 同        | 後     | 中       |
|-------|-------|----------|--------|----------------------------------------------|----------|-------|--------|----------|------|-------|--------|------------|---------|----------|-------|---------|
| の先    | 同     |          |        |                                              | 先        | 九     |        | 備        |      | 軍     | o-     | 先          | 四       |          | 備     | 軍       |
| 「肥後熊本 |       | 「筑後柳川    | 「筑後久留米 | 「筑前福岡                                        | 「薩州鹿兒島   | 州     | 「伊豫今治  | 「讃州丸龜    | 方を統る | 「伊豫松山 | 「伊豫宇和島 | 「阿州德島貳     | 國       | 「播州龍野    | 「備中松山 |         |
| 五十四萬石 | 小倉~参集 | 十一萬九千六百石 | 貳十壹萬石  | 五十貳萬石                                        | 七十七萬八百石  | 筑前へ参集 | 三萬五千石_ | 五萬千五百石餘二 |      | 十五萬石  | 十萬石    | 貳拾五萬七千九百石」 | 伊豫松山~參集 | 五萬千八十九石餘 | 五萬石   | 總督四     |
|       |       |          |        | <u>.                                    </u> | <u> </u> |       |        |          |      |       |        |            |         |          |       | 四道之總軍チ統 |
| 細     |       | 立        | 有      | 松                                            | 松        |       | 松      | 京        |      | 松     | 伊      | 松          |         | 脇        | 板     | がに      |
| Щ     |       | 花        | 馬      | 平                                            | 平        |       | 平      | 極        |      | 平     | 達      | 平          |         | 坂        | 倉     |         |
| 越     |       | 飛        | 中務     | 美                                            | 修理       |       | 壹      | 佐        |      | 隱     | 遠      | 阿          |         | 淡        | 周     |         |
| 中     |       | 騨        | 大      | 濃                                            | 大        |       | 岐      | 渡        |      | 岐     | 江      | 波          |         | 路        | 防     |         |
| 守     |       | 守        | 輔      | 守                                            | 夫        |       | 守      | 守        |      | 守     | 守      | 守          |         | 守        | 守     |         |

總

賜米五百俵

參 四 前 中 津

十五萬石

小 笠 原 大膳 大 夫

小

貮

前

奥 平 大 膳 大

夫

肥 前 佐 賀 三十五 萬七千石

拾萬石

松 平 肥 前

度其 所へ参 集可 被 致 候

長州

御

征伐

に付ては書面之通相

心得去月廿四

日 相

達候國

許へ

揃置

守

候軍勢致進發來月十日迄に

此

但 人數多少之儀 は高 1-應し精 兵强 卒 差出 雜 人は 可 相 成 相省 可 被 申 候

八月八日 公邊より米五百石被進

於大坂御城松平 伊豆守殿 より左之書付被相渡

奉 行 可 被 申 談 候 御

右

米

Fi.

百

石

は乍少分

此

程

賃

被進

候

白

米

共

當

節

御

用途

に

被進

候間

此

段

紀

伊

殿

被

申上委細之儀

は

御 藏

同 日 御總督 替 被 仰 出

於江 戶牧野備前守 より御 城附へ 相渡若山

へは十六日達す

紀 伊 殿家 老衆

松平 大 膳 大 夫 御 征 伐 に付 總 督之儀 紀 伊 中 納 言 殿 1 百 被 柳 付 儀 思召 之御 旨 8 被

為 1E

候に

付 尾 張 前 大 納 言 殿 被 仰 付 候 間 為心 得 相 達 候

禮昇御

進位

ノ階 御御

八月十五日 御位階御昇進之御禮御名代を以 て被 仰 上於江 戶為御 名 代 松平左兵衛督 殿 登城

樣へ御目見御位階之御禮被 仰上御懇之上意有之首尾能被為濟

八月十九日堺表御警衛之儀大坂御城代より達す

# 紀伊殿 御家來

御 堺 場 改 心 表 築之儀 得 御 警衛之儀 被 成 此 候 樣 度堺 御 は 兼 末 取 計 行 て紀伊殿岡部筑前守へ ~ 可 相 被 成 達 候 候 最 間 8 都 岡 T 右 部筑 奉 前 被 行 守 被 仰 ~ B 付 談 候 同 候儀に付同 樣 所北 存 候此 之方御警衛. 段 所 も為 南之方海岸御 御心得 相 兼 候樣 及 臺場 御 達置 達 候 候 御 且 衛 同 所 をも無

月世 左之通 征長之儀に付 五 坂 H 部總大 長 州 征 不肯之私 夫 伐御進 御供香頭格 發之 ~ 、總督可 を以 御 供 て公邊 御 被 願 被 仰付 遊 御 願

被

成候

事

仕 洩候 候得 候儀 念之至に御座 度涓 7 共 に付 致し は 鋒 武門之身に 誠に 報 智 公方様に 酒 之志願 國 B 一候に付 之秋 奉 御 畏度若御 至 當 1= 8 3 御 何卒 御進發 之御 相期 取不安之次第就 座 候間 親討 右 事 L 御親討 可 を大 候 何卒 無之 被 處 慶仕 此 遊旨被 度尾 候 被 右之段御許容被 為遊 共 候 ては家中之鋭 張前 右 隊之人數を差出 仰 に付 御 候節は攝 出 大 沙 汰 候事 此 納 Ŀ 言 有之實に其任 城守 氣も. に 成下度肝 浪花守衛之儀 ^ 右 付室敷守 相挫け 衛は 總督 相 膽を 應之 嚴 被 藩 重 衛 1 任 吐 1= 職 專 仰 不 而 備置 を奉 堪 露 に 付 已致 相 1: 候段同 候得共家臣 伏 不 1 盡 當り三百 L 候に 力仕 て奉懇 。罷在 腆 0 人儀 は差障 弊 此 候 度之大 は歯徳 に於 願 年來之鴻恩に 賦 心 得 候以 多 盐し ては h 1= Ŀ 甚 撃に は 相 以 御 備 御 統 供 殘 相 座 h

八月

名

御

h 被

渡

候

江

戶

より

申

死

3

八月 中 五 日 大 御 番 頭 御 意 被 仰 出

共 1-候 無く 大 相 申 T 續 番 勵 死 合 致 力を は 致し其任に不 柔懦 頭 此方 之儀 I せ 盡 相 申 界劣之風 度左 は武 瓦 不省なか し下 に切 役 無 は 堪 儀に成 之標準 瑳し 之候 故に らも三家之列 或 配下を勉勵 T 祖 は 行 より候儀 3 之武徳を不 候段時 君臣共に 相 成 可 1: 致 勢之然らしむる處とは作申全く此方不肯之身を以て 申之處入敷泰 と深く慚愧 聽 し其他武役之向之龜鑑 祖 相 先を 樣致 加 b 相 度 候 致し 辱 存 .E しめ 念に は 平之風習に 居 何 一候事に 死後 候家 分に 地 中 8 とも 相 深く自ら砥 候然る處方今斯る切 下に於て申分 染み候 統 相 1= 成 8 より右 各 一國之武 先 礪 祖之武 け有之間 L 役目 は 威引立候樣致 迫之時 相 功 天朝幕 护 勤 敷 候 思 候 勢に相 に付 猥 向 S 府之為 1-B 3 本 同 何 際 家 口 役 成

右 御 家 老 傳 達之 申 事

八月廿 七日 長 州 征 伐 御 進發 之節 御 旗 本 御 後備 被 仰 出 左之 上意 書 兩 通 去 3 世 日 [In] 部 後 守 よ

紀 伊 中 納 言 殿

間

格 松 平 别 大 盡忠勤 膳 大 夫 爲 候樣 御 征 伐 上意 御 進 一發之節 1-候 中 納 言殿には旗 本 御後 備 御心 得 被 成 候 樣 被 仰 出 候

被

1

3

0

多 美 濃 守

本

平 丹 六三七 波 守

松

ヲ軍新事 設奉

行

右之通 被 仰 付 候 間 可 被仰 合候

松平

大膳大

夫為御

征

伐

御進發之節御旗

本御

後備被

仰

付之

內

藤

備

後

守

八月廿九日 月 次御 禮 日 復 舊 被 仰 付

牧野 備前 守 相 渡

T IE 相 月世 觸 候 八 處以 日 來 月 右 中 八 日 限前 日 四 月 K 之通 一十八 月 日 次御 无 月 朔日七日 禮 被 爲 月廿八日 受候間 九月朔 此 段 向 日 K 右 ~ 田 日 限 被 月次御 相 觸 候 禮不被為受段 先達

九月十日 初 T 御 軍事 奉 行を 被置

御 軍事 奉 行

右於大坂

城

1

被

仰

付之

御書物方頭取

小 出

平

九

郎

津 田 楠 左 衛 門

右 兩人 は 此 節 御 軍 制 改 正 御 用 被 命 天 神橋邸 御殿 别 局 にて 取 极中 也

同月大 坂城 より 日 御 歸 國 に付 御 達

成 御旦

達御歸

此度 に有之其上 公方樣御進發之節大 御 後備 被 仰出 坂 候では追々家來 御 城 ~ 被爲成候御 の者呼寄 様子に付紀伊 多人数に 一般には 相 成 屯陣所 屋敷 無之候 披き可 1 付 申 御 愿 城 其 手狹 代 初

心配 申 被致候 談夫是探索被 付無 餘儀大 仕 候得共場 所無之候右之通に付勢揃 **覽被** 致候儀 も難 相 成萬端甚 不都 合之至

1=

坂

表

~

は

御警衛

人數殘置

紀伊

殿

1

は

と先若

山

被

相

越 候

て人數駈引

し試し度尤も 公方樣 御着坂被爲在候は 7 早速少人數召連上坂被致御進發之砌 軍 勢は 國

六三八

より 繰込 候 樣 回 被 致 候 此 段 御 城 代 ~ 及 內 談 候處料 簡無之旨被 申 聞 一候に付 勞右之通 被 候 積 h

御座候此段申達候樣被申付越候事

#### 九月

京都

語

閣

老衆

通に 此 者呼寄せ多人数に 處何等 h 度 、老之者 達 為 公方樣 仕 付勢 し有之候に付 公方樣 置 存 折 慮 御 揃 着 申 之品 K 覽被 御 被 坂之砌 付 進 相 嚴重 B 發 無之旨 右 越 致候義 相 一候儀 之節 之人數殘 成 屋敷 は 早 屯 速上 大 は 被 も難 陣 先達 披 坂 所 申 置 聞 相 無之に付 可写 坂 紀 御 彼 T 成 候 萬端 被 城 伺 に付 致 伊 殿に 申之處 軍 ~ 7 甚 被 相 勞右 勢 御 は 不 為 濟 は 城 有之事 之通 都 成 代 甚 彧 と先若 手 許 合之至心配 初 候 狹に 被 より 3 趣 1 致 申 1: 談 有之其 付 山 御 候 繰 夫 座 積 出 紀 ~ 被 是 被 伊 候 1-候 致候 樣 殿 此 御 相 収 E 御 1= 段 巫 回 池 調 1-3 は 候最 候 後 被 申 大 達 致 小 備 T せ 無餘 候 人 坂 右 候 被 8 製揃 乏段 得共可 樣 屋 紀 義大 间 敷 被 伊 御 1 申 歷 駈引等 出 妖場 大 城 坂 候 被 村 表御 儿 披 代 坂 1 被 所 は 候 御 候 無之候 等 守衛之儀 樣 被 致試度最 追 及 御 衛 大 家 內 城 13 死之 談候 右之 代 或 は B t

#### 九月

# 村岡八藏

御

城

代

衆

添 明 紀 伊 後 置 中 殿 宣候等且 日 H 此 紀 又 州 入 松 發 ~ 平 途 被 左京 破 相 致 越 大夫儀 候 候 積 儀 b 此 1-程 も御當地に 御 及 座 御 候 內 尤 談 罷在候に付 8 1= 當 候 地 通 御 に付 警 衛之儀 紀 右之段於 伊殿先手 は家 京都 老伊 之人數再 a 達 部豐 源 た U 後 E 衛 守 門 殿 坂 致 例 一候迄同 申 1 付 HI 述 候間

左京大 夫樣御家老

候間 先備 言樣 相 被 此 度 成 御先手 には 萬 は 仰 無程 端 出 公方樣御 御 候 且 着到迄之內暫時 當 不 地へ 岩山 付 都合に付 T 進 御 は追 發之節 被為 操出 K 御家來 に相成候筈に候得共夫迄之處前段御 公邊 大 入御人數駈引等御試 左京大夫樣 坂 ~ 御達之上大坂 御 御城 呼寄多人數に ~ 御滯坂 被為 成 み被遊 表御守 被 候趣に付中納言 成御 相 成 座 衛之儀 比 候樣被 陣所 公方様御着坂迄に 無之御 は 御家 遊度と 残し置之御 樣御披き場所に 老 人 數 0) 初 御 相 揃 事 人數 御上 應之御 等 計に 坂 御 御差支且 被 覽被 人 T 數 遊 一候等最 は 御 游 御 差置 候儀 人少に 御後備 中 も御 B 納 難

同 幷地 月征 此度御 之外に一と手之少人敷彼地 長に付 理 等親敷見聞 進發之節紀伊殿には と手之御人數別段御差出之義於江 為致置 引續紀 御旗 へ被差向 伊殿出 本 御後備被相心 臨 時之御用 張之節之手都合 相 得 戶御 候樣 勤 候樣被致度左候は 老中 被 相 成候儀 內 仰

出

添仕

合

被

存

候就

夫

御

征

伐

之節

右

談

被 仰 出 候樣此段厚 可及御 內談旨 被申 付 越 候事

九 月

扱御

座

候樣

被致度昔年天草

一揆之節

も紀伊

殿より一

手之人數被差出

候儀

も御座

候間

何卒右之通

に付

何卒右人數被差出

候樣

御

取

ン紀伊

殿

人 數彼

地

之形

右之通 紀 伊 內 談及 殿家老衆 取計 候 處 月十三日松平伯耆守より左之通書付 被 相

渡

六四〇

候

御書 面之趣 御尤之義に付御許容被 遊候間早々石州路之方へ 御人數御差向 委細 尾 張前 大 約 言 殿

彼 仰達 右之趣軍目付 も巨細御打合被成 候樣可被 申 Ŀ 一候事

達に相な 右に付富田甚左衛門 成此段 公邊へも御達取計候樣江戸表へ申遣 初 御 人數御遣に相成 候に付左之通 十一 月八日尾張前大納言樣并軍目付

御

### 尾張前大納言様へ

等之御趣意にて其段 候右 樣 毛利 0) 御 被 可 差圖 大膳御 成 相 は彼地之形勢親敷見聞為致置追て中納言樣為御 度此段 成 に候得共 に付此度之一と手も石州路 征伐之節別段一と手之少人數御 申達候樣被 公方様には藝州路 公邊 仰付 へ被 候猶宜御差圖 仰達候義に御座候然る處 へは御差向 御進發被 差出候品に付大御番頭富田 御座候樣被成度 不被 成藝州 遊候に付 後備 路 御出張之節之御手都 ては 公邊よりは石州路 御差向 思召 御後 候 追 備 甚左衛門初卻 て之都合 8 御 同 合に 樣 差出 之御 1-差出 も彼 8 一候樣 道 相 被成 成 成 中筋 候 3 候

#### 軍目付へ

御進 段被 毛利 藝州路 彼地之形勢親敷見聞為致置追て紀伊殿為 申立 大膳御征伐之節別段一で手之少人數被差出 被 へ被差向追て之都合に 遊 候 候 儀 1-1-付 御座 T は御 候然る處石州路 後 備 も御 も相成候樣被致度此段申達候樣被 同 様之道筋に ~ 差出 御後備 候儀 可 さ之御 出 候品に付大番 相 陣之節之手都 成 差圖 に付此度之一 E 頭富田 候 得共 合に 申付候事 手 も被致候等之 甚左衛門初 も石州路 公方様に 被差出 は藝州 が趣意に は 不 被 路 候右 て其 差向 は

本日

神等

本

幣之

勅

使あ

h

同

勅

使を以て特に長防

反逆

0)

凶徒退治及

ひ夷狄掃

攘

0

事

智

御

祈

願

被

尾張前大納言様より之御答

着 御 立 1= 3 之 到 は 之事 違 思 趣 手 召 V 御 0 候御 1= 候間 最 御 人數藝 B 1-候 人數之儀 應關 1= 思召 州 付 東 候併 路 御 旁 伺 之趣御 御 御 討 差 伺 公邊之御 手之諸將 被 向 差圖 為 被 在 成 候樣 模樣 有之候迄 持 候 儀 口 割 1-被 8 成 難 替 付 度此 は 相 等 被 之儀 量 此表に滯陣有之可然で被 段 候に 仰進 申 は 達 付 御總 候 候 御 趣 督 樣 手 前 限 被 1 大 御 於 納 聞 仰 7 言 付 置 御 樣 指揮 候併 被 ~ 成 申 候 思召 最 F 被 草 儀 遊 候 御 は 候 候 處 得 段 難 被 共 K 行 右 被 之筋 地 屆 儀 仰

九月十日安藤飛驒守再勤被仰出

左之通 公儀より被 仰出に付即日加判之列を被命

老衆へ

伊

紀伊殿家老徹福丸父隱居

安藤飛騨守

隱居之儀 は 候得共御 願之通 家 老職 再勤 之儀 紀 伊 殿 に T 御 申 付 被 成 候樣 口 被 申 上

按に 安藤家は代々先鋒たるへき家筋之處當主微福丸は幼少にて勤めか

也た

九月十 日 朝廷 别 勅 使 を 以て長防之反逆 0 退治 及 ひ 攘夷 0 事 To 伊 勢大 廟 御 祈 願

勅 文に 日

詔旨止 掛畏岐 伊勢乃度會乃 五 一十鈴乃 河上乃 下 津磐 根爾 大宮柱廣敷立天 高天原爾

## 高知天稱辭定奉留

焼亡比 云比此止云比 成如體叡慮猶毛 天照 坐皇太神 武士者 東 乃 皇國乃 不安給須彼周防長門乃凶徒等乎攘鎮給此所念然爾又戎廣乃來冠須 廣前 西爾亂走利公民者遠近爾奔逃禮 爾 患難此 恐美恐美 爾至者 申給者久 申久去七月不意毛禁門近久干戈乎動乃災起天 朕不德乃所招此晝夜無問久憂念耻歎給 殊爾噪驚與留深久御意乎今惱給此之不日毛 布如此 聞食須彼止 解論爾 民屋多 過過手捷

# 除者此人力乃所不及熱掛畏岐

高奈利 速爾 部宿 良辰乎擇天王從五位下種弘玉中臣從二位行神祇大副大中臣 皇太神早久 未萌乃外 輸能以加弱肩爾太繩取懸天 M 武久 神威乎 **纏** 嚴岐靈驗乎 給天四海 播之拂返銷滅給比 平久 垂給比 戎 吳 凶徒乎 公民安久實祚延長爾 金銀乃御幣平令捧持奉出給布 天下乎安國此平給此治給華事乎仰前伏禱給布故是以吉日 攘退鎮壓給天自今以後國乃災害民乃憂思乎 武運悠久爾常磐堅劈爾 朝臣教 此狀乎平久安久聞食天 忠等乎差使天忌部 夜守 ,日宇爾 縱 正五位下齋 護幸恤給係 時 皆悉久 世乃禍

恐美恐美申給者久申

元治元年九月十一日

九月十四日 前 御三家方御參府御滯 々戌 々御定之通 年 被 御三家方御參府復舊被 仰 被 出 候 何 處 此 出 在之儀三年目 候 度 御進發に付ては深き 每 師出 1= た御以老中 一年宛 御 参府 思 一召も被爲在候付御三家方御參府之割合之儀 被成 水 戶 殿に も御 同 樣 御 暇 可 被 仰 出旨去

一同月十五日

左之通 御家老初諸頭役々へ於 御城中御直 に被 仰渡右以下夫々へは御軍事奉行申渡す

御先手總督は安藤飛驒守被仰付たり

今度御出 陣に付 若 山 表 より 大 坂 ~ 御呼寄に付 右之面々へ 於若山 相 觸 候 趣

具干飯吸筒等之外無用之物相省を成丈身の廻り輕便に致し可

申

\_\_\_

手之物主と雖も辨當弁茶

辨當等不可所持兵粮水筒自身腰を不可離事

兵具雨日

衣服の儀具足下或は常服にても勝手 次第相用ひ袴は裁付又は伊賀袴取交相用不苦事

但陣羽織用意致可申火事具禮服は用意に不及事

着具之儀は具足鎖帷子其他面々之好みに任せ勝手次第事

指物之儀用意致し候に不及臨時に一統へ袖印相渡候事

但 頭幷 組頭及ひ頭役御供番其外諸同心之義は指物用意致し可 ,申事

人夫渡方之儀是迄よりは省略致し統て組付之筋五人に兩人為小遣人夫相渡候等に付下人は

切召

連申間敷事

物主初 頭 組 頭之分及 ひ御 一供番は人夫不相渡候に付武具器械等下人に爲持可

中事

但無用の下人召連申間敷事

諸役所勤之向一人役之筋は一人に人夫一人相渡り候儀も可有之候得共仲間有之筋は成丈け組合他

役にても組合候て差支に不相成分は組合の上右之割を以て人夫相渡り候事

十月二日

諸向

進達物

遲

刻

不

成

樣布

達

於若山

御年寄之外駕籠釣らせ申間敷事

一九月廿一日一旦御歸國被 仰出

引等御試 可被遊之處御 今度 被遊 公方樣御 後備 公方樣御着 被 進 發 之節 仰 出 大 坂 候 被 に付 坂 爲 城 在 ては 被 候 御 は 爲 御 人 多人数に 候 E に付 坂 總 御 T 勢揃 軍 勢 r は B 糾 難 御 言 成 國 樣 に付 許 1-は よ 本 b 操出 A. 橋 天神 御 L 歸 最 國 橋 8 御 御 先陣 屋 御 敷之內 光陣 初總 は III. 軍 之駈 程 御 韓 H

右之趣京都閣老へも御達相成候事

張之旨

公儀

へ御

達之上

朋

後

十二日

大

坂

御

發駕之段被

仰出

同 廿三月 大坂 御 發 駕 貝 塚 御 泊 十 四 B 御 着 城 被 遊

御家老より

諸向 進 達 物 朝之內 मि ,差出旨: 先達 て相 達 有 之候 處近 來 遲 緩 致 L 候 間 向 後 は 儿 ツ 時 泛 1-差 出

候

樣

H

被

致候臨 時 差 掛 h 候 御 用 向 は 右 時 刻過 候 共 勿論 可 差 出

件之通 に付 御 役 人 向 初 諸 役 所勤 之向 \$ 朝早 登 城 い 12 L 御 用 向 取調 置我 K 共登 城 致候 は

直に申談候様可致事

上 K 8 折 K 政 府 出 御 御 用 向 被聴せ 候との 御事に 付 右 出 御 中 1-ても無斟酌進達物等 III 差

出事

一十月四日近比慢に執政へ面會申込者有之に付布合

六四五

御 家 老 よ h

ては 出 御 近 役人 候 比存寄之品等 樣若 彼是氣形に 向 右之通 致 面 會 申 8 1= 相障 無腹 て差支候 立 候 h 藏 節 Á 申 御 廉 は 出 年 寄 御 は 候 年寄 樣 封 ~ 物 3 面 一會之儀 1-----0 致 同 趣 し表 申 合 昨 申込 御 行 年 用 候筋 屆 相 部 兼 達 屋 候 候事 も多有 儀 候 差出 も有之候 得共頭 之候 候 樣 存 支配 向 間 念之趣書 以 K 來は ~ を差置追 口 被 存 面 念之趣 相 12 達 K 難 件 盡儀 候 頭 之通 事 支 は 配 相 政 迄 府 成 申 候 初

十月 一十六 H

件

之通

1=

付

頭

支

配

之向

8

别

て入念

取

扱右等書付

等

出

候

は

1

無

遲滯

御

年寄

差出

候

樣

H

致

御 策 中 樣 和 歌 山 御 發興 十一 月十六 日 江戶 御 着 座

九月 3 邊 8 より深き御 朔 相 成 日 幕府 候 事 に付 趣意を以 より 左之通 速に 御 T 發途 被 復 舊被 仰出 被 成 仰出 之儀 候 樣 に付 たるを以 1 3 御 日 も早 て同 簾 中 樣 < 月十八日大 御 ~ 被 出 10 府 無之て 進 坂 12 御 h 依 は 座 所 て久 相 濟 々に 不 御 申 T 且 直 御 諸 書 歸 を以 家 或 1 內 0) 外 手

より

T

公

本

混

雜 中 な カジ ら火 急の 御治装に て本 H 御 發興 被 爲 在 72 h

に付 萬石 以 向 E 後 は前 之面 々幷 々御定之割合 交代寄合參勤 E 相 心 0) 得參勤 割 御 猾 交代可有之旨 豫 被 成 下 候旨去 被 々戌 仰 出 年 之 被 仰 出 候 處 思 召 も被 為在 候

之通 萬石以 鈋 々 相 圆 邑へ 心得 上之面 引 當 地 取 々并交代寄合 候 呼寄候樣 面 々 も有之候 嫡子在 可 致旨 處 被 此 國 度御 在 仰 邑 出之 進 且 發 妻子 8 被 或 游 邑へ 候 1 引 付 取 ては 候 共可 深き 為 勝 思召 手 之旨 8 被 去 爲 K 在 戌 候 年 に付 被 前 仰 出

此 改徒らに失信 カコ 布合は征 らず 御譜 の時 代 の具となりしこそ後まし 諸 機を利用し諸侯制御 侯 1 n 0) 舊如く妻子を江戸に還らしめしもあれご外藩 0 威嚴を回復せんとせしも一旦手 を離した は命 に選はず朝令暮 るは III ひ得

十二月十日大廣間 城に於て口宣々旨位記御頂戴被遊

御官位御昇進の度毎御頂戴の典例之處御留守なりし故本日追々之分御頂

同月廿 日御 誕生日變更

御 誕辰 は 正 月十三日之處同 日は御日柄に付同十五 日御祝儀有之旨被 仰出

同月廿八日毛利大膳父子伏罪に付諸軍 陣拂

御 .總督尾張大納言樣より別紙之趣得其意軍目付へ相屆可被引拂旨御 利大膳父子服罪に付國內鎮靜之體為見屆候處異議無之候依 て討手之面 達あ h 々陣拂可致旨中渡候

間 勝 手 次 第引拂 之事

毛

右に付御家御 人数は翌年正月八日藝州陣拂同十六日若山へ歸陣す長州伏罪に至りし

大略左之如

戊辰始末に 曰く 長州にては三人之家老其餘の者も大に京都に戦ひ敗れ辛くして遁れ歸りければ大膳殿は以之外に驚かれ 徒た鎮靜せしめんが爲に國司信濃を遣はし他之所用あるに依り益田右衛門介福原越後の兩人なも上京せしめたるに三人共却 島敷馬や京都に差上ゼ八月に至りて尚又陳謝せられけるは七月十九日之事は臣が命令したるに非ず皆亡臣の振舞なり元來此 此時毛利長門守殿は兵を率ひて上京之途に就かれ多度津に至りて敗戦を聞急き兵を返されたりさあり急き陳謝之書を認め果 て亡臣浪士に誘はれ臣之命を背き猥に嘆願之書を奉り終に大事を起せし事其罪譬ふるに物なし是に由て三人は末家左京亮元

取計の玉ふべしさ討得に及ひたり是より先に總督は御付家老成瀬隼人正之家臣八木雕さいへる者を岩國に遣はされたるに監 ら力に及ばずして此に至りたる者なれば吉之助の説を聞て斜ならず喜び急き山口に赴きて大膳父子に面會し吉之助之申如く き周防岩國に馳下り吉川監物に對面して大義な對き細に申諭したるに監物は年頃宗家之舉動な良からざる事さ思ひ煩ひな 吉川監物に説諭すべき旨を命せられたり吉之助承りて京都の留守居吉井幸輔(今之宮内次官吉井友質君)を共に夜を日に繼 られたり此時西郷吉之助も此席に候ひけるが總督へ陳する旨ありたるに總督はいみしくも申つる者かなさあつて岩國に赴き 既に暮て十月さはなりの是に至りて尾張越前の兩總督は大坂城に赴かれ征討之諸大名并諸藩之重役か集めて攻伐の策心議せ を許されんこと然るべからすさ論したるもありけるが西郷吉之助は面繐伏罪は戰ひ敗れて降る時に用るの法なり未た兵を用 肥後久留米の五卿に分配し山口城破壞し萩城を開散すべき旨を命ぜらる監物は盡く承はりて歸國したりけれは總督は十二月 害を説きたりさいへり是時討手之諸大名は各軍勢を繰出して其持場に向ひ四方を取聞んて既に長門原防を吞む之勢ひありた 爲に力を盡したりと知らる又西郷は尾州藩若井成章と同行して小倉に到り長防兩藩之老臣を招き越前藩泗井十之九と共に利 物は謝罪の事を託し密に二人の家臣を大坂に同伴せしめて哀訴したりさ言へば西郷吉之助之識を聞きし前に既に事ら宗家の ケ國軍艦を差向て戦を開きしかば此際に乗して押寄せるも武門の道に於て如何なりこの評議あつて時日を送りたる中に秋も 國に蟄居仕り同く天裁を仰き奉ると申出てられたり此隙謝之爲に征討た寬むべきには非ざれとも適々長州へは英佛米蘭の 周朝臣之許に押籠め置き朝裁を仰き奉る臣父子に於ては初より事之始末を存せずと雖も兼て教令之行屆かざる罪なれげ謹て は萩に至りて共模様を撿分したり是時長州父子は菩提所天樹院に蟄居ありけるが其夜長門殿は佐渡守之旅館に來りて自ら罪 すして面縛除伏を長州に誣るは不可なりさ議せしさいへり次て十二月五日に至りて長州父子は家老毛利隱岐を總督府に差出 面縛降伏して其城地な獻すべきに然らずして咎を三家老に歸して其罪な遁れんさするは、 五日を期して各藩を本營に集め長州處置之意見を間はれたり是時諸藩の中には長州果して過を悔ひて罪を待つさあらば宜く 卿の内錦小路殿は肺疾を病みて薨せられ澤殿は生野に敗れ玉ひし後所在を知らす殘りて五卿さ相成りたり)を薩州筑前肥前 に行び其首級を差出して謝罪に及びたり同十九日監物を總督府へ呼出し長州父子丼三末家伏罪之誓書を出さしめ五卿は るに十一月二日に至りて吉川監物は家老吉川結城を使者さして總督之軍門に降を請ひ同十二日福原盆田國司之三家老を死罪 な謝せられの斯て兩使は廿七日に廣島に歸りて二州全く鎮定し悉く總督の命か奉行せし旨を復命したりければ總督には追討 し山口之破城其他之事悉く命の如く奉行せし旨を告け代罪之誓書を捧けらる同十四日總督には家老石川佐渡守并幕府之監察 川鉾三郎に長防二州を監視すべき旨を命せられければ兩使は廣島を發して十九日には山口城を破壞せし跡を監査し廿日に 朝廷討逆之御趣意に適はざれば是

諸藩と恊議あつて諸隊に凱陣を命し同廿九日幕府の監察永井主水正戸川鉾三郎さ共に家老干賀與八郎を織船にて東上せしめ きた幕府に上らしめ其翌慶應元年正月四日廣島を發して凱陣の途に登られたり 長防鎭定の模様で其措置之意見書(大膳父子を廢し孫興丸を相續せしむべし長防二州の內十萬石を削るべして云ふにありき)

幕府衰亡論に日く此時に當り幕府の爲に謀しは只速に兵を以て長防の境に押寄せ以て毛利大膳父子の罪が問ひ其處分を する嘆聲は幕閣かして大に恐怖の意か起さしめたるに相違なきなり かりければ今や長州が遊流に陥りたるか見て何さなく氣の毒に思ふの情は頗る熾なりしか以て有志深浪の徒が此時勢に は歸したれざも尊攘論な一途に喜べる士民は過激黨の言を是也さ信したる上に强な憎み弱な憫れむの感情は尤士民の間に多 柄間鏖の勢た成したりき是れ長防處分に就ても幕議の速に決せざりし第一也次に京都の狀勢を視れは**狂議こそ溫和薰の論**に 交の事情に疎く江戸慕閣は國内の大勢に通せざる所ありしが爲に相互に職職して政令自然で二つに分れ幕議の歸する處は方 戸に多きた以て卿が京都に在て籌書せる所は幕府に利あらずさ認めて往々江戸幕閣之た阻隔し又實際に於ては在京農閣は外 して猜忌の念を挟み甚しきは卵や目して覇位を覗觎するの人となし密に京都や煽動するの陰謀者なりと迄に疑ひたる者の江 に關しては明に常將軍家と對立の候補者たりした以て後宮を初さして內廷にも有司にも自から一橋剛及ひ其同論の諸侯に 然るに當時幕府の內情な顧れば江戸幕閣と在京幕閣との間に於て議論常に陿はず加ふるに一橋卿が水戸家より出て御養君論 手を下すた得ざりしものは何ぞや詮する虚は將軍家たして此一大果斷た迅速に行はしむるの宰相其人なかりしが散なるのみ ふるの機なく坐して幕府の制た受け國替なり減縁なり唯々幕命に從ん事必定也然るた此機質が失ひて咄嗟の間に長州處分に 眷顧が失ひたるなれば此時が以て之が制服せんさは何の難かあらんや此前後時挫の際に臨みては如何なる英雄豪傑も力を用 るのみに非す質は 間髪を容れざるの間に定むるに在るのみ抑幕府が是まで長州に向て手を下し得ざりしものは管に幕府が長州の質力を恐れた 朝廷を擁して動もすれげ幕府に向ひ動命の二字を以て恐嚇したるを恐れたるのみ今や長州は全く朝廷の

類したり處分来た了らずして凱陣するに於てけ征討。實果して安に在る乎さの非難は大に其理あるに係らず其實は尾張總督 動か起さんも知り難しさ云ふ儀は總督に附屬したる幕吏は勿論在京の幕閣も其説にて島津三郎氏の如きも亦此職にてありし るに似たり去れば尾張總督が長防處置を後日の沙汰さして旗を返して凱陣したるは徒に其名を見て共實が間はず頗る兒戯に は明か也加ふるに當時幕府が密に信用た置きて秘密顧問い如くに思ひたる佛國公使レオシロシニーも亦此識な幕府に厭した 尾張總督が藝州に在るの日に當りてや長州な寛大に虚置して早く陣を引上くべし兵亂な構かる事ありては如何なる內情に變 已の裏断に出たるには非ずして幕府の内意を受くるに相違なきもの也其所謂幕府の内意は幕閣同意の内意に非すして其一

部分の内意なれば非難の驚々さして江戸京都に起つたるは敢て怪しむに足らざる也

一是月江戶赤坂邸中山屋敷文武場燒失

出火の原因は當時寒夜稽古中使丁の不始末也しに依るといへり詳には文武學制の部に記す 某夜行文武場田宮流劔術場電より火起り忽諸に郭内全焼栗間所は延して御家中官房十戶類焼す

## 當 公

第

五

南紀德川史卷之三十

元治二年乙丑 慶應元

公

+

歲

正月十五日御進發不被遊旨被 仰出

於江戶松平和泉守ョ リ御城附へ 渡ス 古五日達ス 月

右之通 テ 毛利大膳父子始追討為總督尾張前大納言殿藝州 前大納言殿 御進發 被 仰出候間其段可 3 1 リ被 不 被 遊候 仰上 候 時 申 宜 = 付テ 三寄 Ŀ 候 **酒被** 1 長防 仰 b 出候儀モ Æ 鎭 静 表へ出張被致候處彼ニ於テ只管悔悟服罪 = 及候 可有之候間無テ其心得ニテ可被罷在 三付此上御處置之儀八於當地 可被遊 候 致候段 候

正 月

同日御後備御 免被 仰 出

松平和泉守

3

リ御

城

附

渡

ス

後備御

毛 段尾張前大納言殿 利大膳父子始為御征伐 ョリ被仰上候ニ付テハ長防 御進發之節御後備御心得被在之候處大膳父子始只管悔悟服罪 トモ 鎮靜二及候二付此上御處置之儀八於當地 致 可被 V

二月十四日此節早々 遊候間御進發 八不 被 遊候依之御 御參府被遊候樣被 後備御 免被成 仰出 候段被 仰出候間其段可被申上 候

命を府ノ

談書へ 二三印之別 二月十 日於江 紙添備前守 戶水野和 3 リ被 泉守 相渡候付猶又四印之通今 御內談取計牧野備 前 守 ~ モ 應御內談取計候答之旨二月廿日 御 內談取計之處同 + 四 日 右 御 內

三江戶

3

リ申

之次第柄等偏二御憐察被成下度何分此節參府被致候樣之都合厚御取扱被下候樣仕 處 代ヲ 譯柄 府御 滯 ヲ以 哉 紀 都 別段御差圖之趣有之候付紀伊殿ニモ 仰出 伊殿所 伊殿當 何 國 b = 差留滯 計ツ 以テ ラ御 被 被 御 = 御座候付何共恐入候 立寄 相 同 不被 被 差圖 仰 持之蒸氣船トモ 成 爲迎 朋 丑年麥府順年之處此度御後備御免被 出 相 京之被 永々 頭迄為及內 存候問此段只管折入厚御內談可申 天機 候 勤 御 樣左候 至 在 座 公邊御軍艦之內一艘御差向右へ乘組早々參府被致候樣被 候付 被被 國 極 ニテハ 仰出 都 相 談候處 合 伺 右之趣國許 1 宜御座 、先達 有之間 都合二艘三相 夫レ 格 ~ ŀ 3 別厚御 右 御觸向 Ŧ 敷者 リ参府 候 此 右 何卒御品合御附此節早々參府被致候樣別段御書付ヲ以 度 ~ 深 樣 二モ 間 申遣紀伊 1 之軍艦 ク難有 成候ラ右貮艘之內へ被乘組速ニ參府被致天氣伺之義 被致候等 柄ナカラ自 別段使札被差越 三無之候 無之左候 殿へ ニテ参府之御 片時モ早ク参府被致度夫ニ 上旨被 テハ 仰出 = 相達候 候然 時 然御疎情二被打過無テ心外之義 當年參府之儀迚モ 候付ラハ参府為同時節此節使札差越可被 ハ急 申付 候 ル處當時京都之模樣 處 々參府之見留 = 越候事 炁仕合 趣意 不 及定 = 例之時節參府 = モ 被存候去々年來最早二ヶ年之 御座 相 適 無覺束御 Æ 一候付テ 付例之 難附殊 Ł 諸藩之 ニテハ 仰出 座 時 被致候樣御附 = 模範 一度事 一候 內手進 前 候 節國許發駕京 二被存 段 天朝 間 樣 內手 何卒 左候 居候處 E テ被 心 ヨリ参 右 相 申 成

井 備 後 守

---

#### 别 紙

別紙 不殘紀伊殿ニラ被渡聊モ御出方ニハ不相成候樣被致度心得二被 三御内談申上候御 軍艦御差向之儀、纔之日間ニテ往 返 二七相 在之儀 成且 右往返二 候 事 付テ > 諸入用ハ

貮 印

書面御參府 之儀 1 以別紙相達候御軍艦御拜借之儀ハ御船操之都 合モ 有之候 -付難 相 整候問 其段

----

井

備

後

守

可 被 申 上置 候事

寥 FI

> 井 備 後 守

紀 1 御 伊 殿御參府之儀定 在國 = 付紀 伊殿 例之時 ~ ハ 何 節御參府被 角御用之筋 モ有之候間 成候樣相達置 此節早 候 ^ 15 々御參府被成候樣 モ 當 時水戶 殿ニハ 被 御愼 仰 中元千代殿二 出 候最 E 御 道

四 印

中

等

御手

間

取無之御參府被成候樣可被申上

一候事

仰 相 紀 達可 伊殿参府之儀二付此比委細御內談申上候處別段御書付以テ被 テハ滯立之儀被 聞承知仕候然ル處猶又强テ御內談 申候夫二付御軍艦御差向之儀 仰出候 八眼前二有之左候時八此程委細申上候通甚心配 申 Æ 上候儀 分テ御内談 モ深 申上候 ク恐入候 處右 ~ } 八御取扱難被成旨御 E 此度之參 仰出 難有 府海 被致候儀 右之趣早 路 書 ~ 速 収 Æ 相 有之且當 紀伊 ヲ以 越 不 テ 殿 申 候 被

之趣 付越 取扱 햽 = 諸 毛 御六ケ 潘 モ 有之二 参府 宜其 敷旨 之儀 E 付 諸 被 テ 涿 破 仰 沙 > 聞 此度 勤 仰出 候 歸 候 邑等之節 21 1 何樣 折 • 柄 再 應 御 海 分 路 御 用 テ御 被 船 F 操之都 相 、乍申三家方之場合 内 越 早 談 申 7 合 参府 = 厚 寄 ク 被 御 致度候 御 軍 艦 評 成 ニテ 拜 間 借 御 御 彼是遲 可 取 扱 軍 被 相 艦 之內 濟候 仰付 々被 旨去年 樣 致候テハ 艘拜 口 申 借 [] 盲尚 諸藩 之假 月 被 又 禹 被 仰 御 出 申

月

候事

井 備 後 守

右之通 書 面 之處左之通之書 破 41 立之趣 無余 取添 儀 筋 = 備前守 付 觀 光 九 3 リ差圖 御 船御 賃渡 有之候段 被 成 候 二月廿三日 最 毛 右 御 船 到 來 ハ 當 = 江 時 攝 戶 州 3 " 神 申 耳 表 來 爲 w 御 備 船

之 候 1 • 御 修覆 1 上 相 廻 3/ 候 等 = 村 得 其 意委 細 之儀 27 御 軍 船 奉 行 可 被 談 候

二月廿二日 為 御 參府若山 御 發 震

右之通

申

來

候處最

草京都

迄

御發

駕

=

相

成

候付

右之趣

御

座

所

~

申

上之

廻二

相

成

居

ツ候

間

右

場

所

3

IJ

直

=

紀

伊

殿

御

領

海

相

廻

1

候等

候

间

其

段

可

被

申

上

候

且

損

所等

Æ

有

御

御参府 = 付 テ 1 前 記之通 於江 戶 御 內 談 取 計 之品 -E 有之處京 都 3 y 頻 y = 御 促之御 內 沙 汰 モ 有之由

17.4 = テ 御 猶 豫 難 彼 遊 御 場 合 = 至 y 本 H 御 發 駕 被遊

二月 御 伺 十 r 五 3/ テ 日 京 都 御 参內 御 立寄 被 被 仰 遊 出 御參 龍 顏 內 御 拜 龍 御 拜領物 顏 御 拜被 被 遊 遊 候 山城 處左之通 路 御 通 ツ被 行 = 付 仰 昨 出 年 被 御劔 仰 出 百有之通 御 拜 領 被 遊 天機

紀 伊 中 納 言

去 K 年 來 度々上京幷下坂且 每事人數差出 夫是御用勤仕 苦勞 被 思食 候依之賜 候

二月

一右 御參內之節左之通被 仰出

紀伊中納言

鎮定 部豐 儀 然人心 大樹上洛之儀 -一後守 = 七 モ 候 不 條 被 和 不 及由 旁厚 之基 仰遣 每 々被 7 7 且 相 開 叉山 候 心 折 不 得 柄幸 海ヲ 仰出 被 安 隔彼是物議 候處 叡 出 宸 慮 府 襟 未發途 乙趣被 乙趣徹底何レ 候間 何 貫 -不 聞食 分 徹 至年 不 = 候 F 致 モ 其方 早 次 々ノ儀實 モ迅速其運相 第 K 發途 = Æ 有之歟阼 1 於大樹 御 二不容易 和之 付 候樣周 年 舊 歸 良圆 筋 死 深 府 --後 >1 旋盡力可有之被 7 丰 TIJ 被 由 諸 有 運 引 浴 度 流 乙候 毛 有之其 帶 思食 乙儀 得共長防 一候旨以 上三家之 モ 仰 不 出 11) 篤 候 Sul 自 1

事

## 二月

二月廿六日京都

御發

駕

月

十一

日江

戶

御着

座御道

中

+

四

日

振

三月 左之通 + 主 リ御書付 日 御 登 城 御直 從 = 御 天 渡シ 朝 被 厚 仰 7 被 出 候 仰 公方樣 添 御 E 洛 御 周 旋之儀 御 直 -被 仰 J. 御 老中 毛

公武 慮貫 乙儀被 御 徹 乙場 和之儀 合 仰 = 難 達有之由 1 至 昨 年 由 側 御 聞 上洛之節 ニテ右之儀厚ク周旋勸獎可 致 3 深 最 ク 憂慮致 早 御 基 本 3 候 ハ ·折 相 柄 Tr 致旨 候儀 此度 別紙 參 = 府 候 乙通 得 乙砌 共 リ被 其 為 伺 後 助力 天機參 仰 議 出 不 候 穩 元來 内致 之儀 德川 候 モ 處猶 不 家御扶 又 御 叡

木

登.

1)

方

間

初

縞

計

勘考被 申 彼 左 御 助 之儀 儀不 候 候 仰 テ 間 出 容 27 27 在 右 易 不 1/2 候 如 外 樣 儀 件 何 事 厚 被 = 乙趣 樣 -相 付 7 乙綠 1 思 心 意 候 申 得 達 得 召 具 事 迅速 候 候 7 #: -事 引 何 = 被 付 許議 起 分 = 申 彻 L 今 何卒今一 3 候 被 座 候 在 度 候 樣 哉 之候 開 最 御 モ 際人心協和 宜 E 難 モ 樣 洛 於 敷 計 存 被 候 無之候半 公邊 候 取 付 急速 計 事 奉 候 Æ 樣 安 御 M デ 猶 計 行 27 屆 妮 間 **宸襟候樣** 評 議 樣 隙 御 分 = 趣 義 乘 テ 被 被 3/ = ۴ 事 申 1 1 聞 7 口 仰 謀 候 有 出 思 之候 候 1) 召 ١ر 候 儀 = 天 候 得 族無之ト E 有之候 朝 間 共 何 雪 以 1 分 御 右 連 問 モ

三月十八 長防 鎮 静 日 -及 公方 樣 什 御 1-E 一坂之儀 1 被 被 仰 遊 出

有之候就 候 處 京 都 テ 3 1) 御 被 候 發途 仰 此 進 21 暫 御 候 進 ク 儀 御 發 王 見合 有 不 被 候 遊 儀 時 -時 宜 付 宜 --此 ---依 度 3 1) 御 1) 速 猶 1 坂 -被 御 乙儀 發 仰 途 出 被 候 口 被 仰 儀 出 モ 仰 候 百 出 伙 有 儀 之旨 w 處 モ 先股 長 मि 有 防 之候間 其 被 外 御 仰 處 出 不 都 置 有 合 モ Z

無之樣 可 致候 事

月 -1-儿 B 江 后 御 中 間 1 毛 亂 妨 取 締 之儀 御 老 中 3 1) 達 有 Las

水野 和 泉守 御 中 3 y 左 取 乙書 方 付 取 封 物 = テ 御 城 付 ヲ 以 テ 被 相 渡 候 付 御 家 老 =7 IJ 御 勘定 奉 行 御 用 人 相 達

紀伊 者 モ 有 殿 h 乙由 中 毛 間 ~ 加 喧 1 雕 何 E 乙事 近 口 來 論 町 = 等 付 仕 方 急 懸 所 度 5 々 御 度 = 於テ 糺 々 手 3/ 及 及 荒 惡業 阑 所 妨 業 候 = 就 モ E 有 中 1 共 Z 木 夫 登 趣 K 中 = 召 間 相 捕 h 相 嚴 工 重 唱 H. 仕. 御 ~ 置 紋 候 御 付 者 申 提 1 付 灯 别 等 テ 被 成 猥 權 候 威 y 樣 = 7 口 持 振 申 出 E 町 Ŀ 3/ 候 候 方

五六

難

申

篤

1

請

口

之通

年之

若又時宜二 依 リ召捕・ 方等紀伊殿限 " 御 取 計 難 被 行 屆儀 モ有 乙候 ノ 召捕乙儀月番 乙町奉 行 御

申

達 被 成 候 樣 = モ 取 計 以 後 乙取 絲 嚴 重行 屆 候 樣 可 被取計 候 事

右書付寫御勘定奉行御 川人へ 相 波木 登方御中間 初 取締方乙儀篤 h 中見候樣申聞乙

二月廿八日心强流軍馬鞍術御覽被遊

由自在 有司陪 南 部家乙臣南部彌六郎 犯 = 乘 ス弓馬年三十歲計 y = ナ 3/ 伎 内四 倆 ノ練達早業等質ニ天下 戶弓馬 短身其 業鞍術 ト元三 7 ヲ 専ラ 聘 セ ラレ r 一人乙馬乘 =/ テ更 御庭 九十 = 手 リ成 綱ヲ 間 馬場 IV 不 ~ 用 = 3 テ P 如 些 御覽 何 ララ賞歎 ナ 被游御 w 草 セ 馬 リ演技 家 1% 老初 y 1 メ諸 乙目 E 自

#### 錄左乙如 片 出 太 陣뼭 健さ 振 岭 鐙 形 太小な 振分手 兩 扳 綱揃 鐙 樣 浮 太刀寫見樣 鐙

柴繁鞭留 鞭 乘 地道 順逆輪乘色々

遊

参

腰

手

綱

太刀惣捲 下段打 長刀惣捲 太刀上段打 仝中段打

仝 振 分

地 龍 槍物 捲 前輪

仝

貫振通 但差物脊負

别 傳 遊馬術

走帆

脇 添

砂

拂

足

三階下リ扇

鴻

鴝

逆

歸陣入蜻

蛉

形

下

ij

但

母袋脊負

鐙

取

四月朔日長州再征 御 進發之御沙汰被 仰出

本多美濃守ヨリ封物ヲ以テ 御城付へ被 相渡候 書付

差遺候 有乙被於京師 先達テ御 御趣意若相 上坂乙儀 候 テ 背候 モ 被 深 仰 ク 被爲惱 • 出 急速 モ有之候處方今長防之形勢全ク鎮 宸襟被 御進發被游 仰 候間御 進候儀 日限 モ有乙且先達 被 仰出 静 þ 候節 テ塚原但 モ 不 相 1 聊 聞 馬守 御差支無之樣可致旨 旣 = 御 激徒 手洗幹 再發 乙趣 郎被 E

被 仰出 候

右乙通被 仰 出 候 間 此段可 被 申上

月

戊辰始末二 之上洛尹促シ更ニ長州之處分尹議スペシト迄ニ切迫セラレタリ幕府モ亦總督ノ處置尹聞ザルニ際シ適々長州ニ内凱變アツテ 殿之處置之儘二長防之事ヲ終リテハ寬ニ過ルノ嫌アリ落成ニモ係ル所アリト嗷々シ松平肥後守殿ハ親ラ江戸ニ下リテ將軍家 チ江戸二差上スへキ旨チ命シタリケレバ總督 日ク 尾州總督ハ凱陣之途ニ登ラレ本年正月五日本郷驛ニ着レタル時幕府之大小監察來リテ長州父子并ニ五卿 ハ斯ル事 ハ迚モ行ハルヘキ 非ズトテ其命チ選玉ハザリキ此際京都ニテハ尾州

六五八

十一月十五日二山口尹去テ長府二移ラレタリ高杉ハ第二馬關ニテ時機尹待居タリケルが總督之兵尹解テ東上セラレタリト 遣シテ速 卿尹五藩二渡スペシトノ命アルニ及ヒテハ高杉之一黨ハ飽マテ總督之命ニ抵抗セントテ勉メケレハ萩ニ居ル武士ハ高杉之一 兵子率ヒテ主戦論ヲ唱へ恭順ヲ武キ候省ヲ属リテ俗論盛ト云ヒ俗東ヲ誅シ志ヲ一ニシテ幕軍ニ抗スベシト論シタリ總督之五 者尹撰三テ隊兵トナシ是子奇兵隊ト稱シタリシが征長ノ兵國境二臨ム二及ヒ高杉ハ山縣狂介有明山田市之允顯義等下共二奇 晋作之徒ハ本藩之子弟ハ柔弱用ルニ足ラブ別ニ一隊チ編例シテ有用兵タラシムベシトテ兇暴無賴之徒チ間ハブ驅幹員肚 激徒國子專ニシタリトノ聞エ之アリケレハ左ラハ使子發シテ毛利父子ヲ關東ニ件ヒ來ルヘシトテ其使ヲ大目付駒井甲斐守ニ サ募リテ高杉二應シケレハ日ナラズシテ强盛ナル勢ヒト キ即夜奇兵隊八十餘人子率ヒテ馬關尹襲ヒ其地子守レル役人トモヲ追散シ糧食兵器ヲ奪ヒ取リ激文ヲ四方ニ傳ヘテ兵ヲ舉ケ 付塚原但馬守御目付御 テ諸隊ラ各所ノ要地二屯セシメ其兵器ノ實用二適ハザルヲ以テ高杉ハ親ラ上海二趣キ減船ヲ買テ大砲小銃ヲ購ヒ歸リ 俗論黨チ倒シ大義チ唱フへキ旨チ告ケタルニ諸隊ノ動靜チ窺フ者共陸續トシテ馬關ニ集リ其他藩論ニ服セサル者ハ何モ同志 常路重臣數人ヲ殺シテ代ルニ其黨ヲ以テ全ク藩論ヲ一變セシメタリ斯ル上ハ幕府再と征長ノ兵ヲ起サン事必然ナルベシト テ馬關ニ差向タルニー戦ニ打破ラレタリ高杉ハ兵チ進メテ山口ニ打入リ大膳殿ニ見エテ俗論黨ヲ除キ藩論ヲ定ムベシト 方チ取園ミ若シ督府 山口ニ押寄ン勢ヒニテ大膳殿モ之レニ擁セラレ危急限前ニ追リケレハ高杉モ遂ニ艱ヲ避ヶ筑前ニ逃レタリ是時討手之大軍 順ラ示シテ内ニハ兵備ラ修ムルヲ專一トシ幕府再征ノ兵ヲ起サハ長防二國ヲ焦土タラシムル共誓テ是ニ敵抗スベシト 二二統前 ニ甲襲守ハ共行 快チ貪リテ社稷之大事ヲ思ハサル者ナレバ之ヲ誅罰シテ今日之艱難ヲ救ハザルベカラズト一時ニ起リ立チ今ニ ニ退去アラン事チ請 ノ命ラ率セサル時ハ直ニ打入ランブル勢ヒナレバ大膳殿モ五瀬ヲ庇ヒ參ラス事ニ由ナク使者テ山口ニ 上洗幹一 ハルベカラザルヲ知テ是ヲ辭ス依テ更二大目付神保山城守二命シタルニ同り辭シタレバ此度ハ 即二命シタリ是本年二月之事ナリシ又長州ハ其初攘夷ヲ唱フニ當リ久坂支瑞寺嶋忠三郎 ハレタルニ又一場ノ粉議ヲ生シ果ハ互ニ刺違ヘント許リ之激論ト成リタルガ遂ニ五卿 ハ相成タリ藩師ニテハ北報ヲ得テ大二點キ粟庭帶刀ヲ討手ノ大將ト 大目 聞

四

幕府衰亡論 之チ不満ナリト ニモ陰ニ長州尹曲庇 二日ク常時京都ニハ幕府ノ爲二實力ヲ有セル會津藩士及ヒ幕府ノ兵隊ハ尾張總督ヲ以テ寬ニ過キタリト 認メタリ又江戸二於テハ幕閣チ初メトシテ芙蓉間諸役人大小目付ノ異論 スルノ邪意アルニ出テ、尾張總督 八周ヨリ共邪意ヲ承ケタルナリ島津三郎 ハ更ニー 層ヲ進メ是畢竟在京ノ一橋 ノ如キモ陽ニ幕府チ助クル

タリト云

DO 月二日 御 淮 發 御 供之儀 左 乙通 浸 老 阿 ~ 御 內 談 取 計 チ御 以家デ老

先達 毛 有 テ 之被 於 御 京 E 坂 都 之儀 候 テ モ 被 深 ク 191 被 出 爲 Æ 惱 有之候 宸 一一一一一一一个 處當今長防 柳 進 乙儀 之形勢全 モ 有 之且 7 鎖 一先達 1 テ Æ 塚 不 原 相 但 聞 馬 旣 守 = 激徒 御手 洗幹 再發 乙趣 郎

F 廉 1 勤 被 致度 候 間 口 然御 差 圖 御 座 候 樣 被致度此段御 内談 可 申上旨 被申 付 候事

IV

城

付

~

相

渡候

付

天

朝

~

1

御

答

御

用

人宮地

久右

衛

門ヲ

以

被

差遣

候

御

掫

意

若

相背

+

候

1

•

4

速

御

進

發可

被

遊旨

被

仰

出

候

付

テ

21

紀

伊

殿

=

E

右

御

供

相勤

四 月 テ 左 御 乙通 70 書 日 書付 去 = テ IV 被 封 + 物 无. 仰 Ŀ 日 = テ 被 回 仰 斌 豐 立 乙御 後 守 答 3 y 出 御

紀 伊 中 納 言 殿

間 御 テ 1 右 塚 Ŀ 王 乙趣ヲ 京 原 不 但 相 被 馬守 爲 聞 以 旣 在 テ 御 候 = 可 節 手 激 织 洗 徘 御 幹 再 御 取 發 所 計 息 Z 3 趣 被 被 1) 差遺 有 御 モ 乙候 有乙被於京 沙汰 候御 樣 乙趣段 可 趣 被 意 若シ 申 師 K Ŀ 被 候 候事 相 テ 背候 仰 王 深 T ク 候 1 被 趣 8 急速 惱 モ 有 御 宸 乙候處 進發可 際 被 方今長防之形勢全ク鎮 被游旨今般被 仰 達 乙儀 モ 有 乙且 仰 先達 出 候

四 月十日華城 御守 衛 御 発 御 願立

速

左

之兩

通

封

坳

=

テ

松

前

伊

豆

守

3

1)

被

相

渡

左 乙通 御 家老 7 以 テ M 部 豐 後守 ~ 御 内 談 収 計

候 大 衛 大 取 被 御 27 無證 事 坂 扱 相 1 威 向 h 入 際 光 嚴 被 御 -願 事 費 成 御 候 城 御 = 重 下 座 最 厚 儀 之儀 = モ = 抱 付 早 候 ク 候 被 ١ 樣 御 然 THE 紀 何 过 取 1) 據 世 力 候 被 委 V 言 伊 任 致 殘 樣 殿 右 モ 1 候 疲 之義 度 御 儀 之廉 Ŧ 念之 = 是非 旨 守 V テ -候 衛 御 次 被 御 -御 場 座 守 申 第 E 市 此 P 合 有 衛 付 被 節 候 モ = 成 御 候 候 乙不 兀 [1] = 至リ 守 死 事 下 得 1. 取 容易 候 共 先 浪 計旨 衛 此 華 樣 御 此 被 上 御 被 発 乙儀 相 1 致 場 成 强 被 昨 勤 度 所 候 力 テ 年 ノト 一些果 此 樣 仰 御 天 柄 被 段分 守 出 F h = 付 之要 衛 仰 候 1 テ 是迄 テ 御 候 樣 被致 出 御 害海 右 義 テ 被 以 種 内 致 候 -談 往 度 候 內 兆 10 々 申 紀 モ 1 乙咽 1 被 K 名目 繰合 伊 忠 存 上 . 兩樣 殿 何 勤 候 喉 卒 被 名 右 m = 毛 之內厚 分 付 御 難 樣 相 在 大 勤 御 3 = 验 守 厚 テ 坂 切 候 義 質備 多 之御 得 衛 17 ク P 人 御 御 深 共 间 數 評 守 批 7 何 I. 分 出 流 心 衛 相 張 當 配 件 弛 張 被 W. -候 御 速 成 被 E =

茣

テ

致

F

御

通

杏

守

四月

四 月 十六 日 御 進 後 = 付 御 後 備 且 大 坂 城 御 守 衛 御 免 被 仰 出

紀伊中納言殿

立之趣 方今長 Æ 防 之形 有 付 勢 最 全 ク 前 鎮 被 靜 仰 h 出 Æ 候 不 通 相 聞 1) 御 候 旗 付 本 時 御 宜 後 次 備 第 御 速 心 = 得 御 進 被 成 發 候 口 樣 被 遊旨 = h 被 上意 出 候 = 候 付 テ 1 被 仰

紀伊殿家老衆

此度 御進發之節紀伊殿御旗本御後備御心得被成候付ラハ 大坂御城御守衛 之儀 ハ被 成御 免候段

被 仰出候間此段可被申上候事

右 = 付 大坂 出 張之御 人數揚 取 方且京都 向御 屆 等 之儀 27 紀州 ニテ取計 候事

**崔見**歳式百一四月十七日

權現樣貳百五拾回御忌御法會於 神前御經開闢

右 二付四月六日正迂宮仝七日八日御法會有之筈乙旨三月八日 = 被 仰出 T 1) 御 簾 中 倫宮樣御

向之御歌

慶應元乙丑年卯月中 天子 猶 神君之御二百五十回 毛 フ テ 給 仰 何 及 7 牛 3 フ 74 比之世 頭 奉 リ今ニ 初 シ 古 -N x 置 奉 = 至 テ仰 間 1 = y ナ 仰 御 ル迄 近 苦ヲ + 1 丰 V ナ 給 乙御忌 奉 此 ノ七 サ 才 天子ヲ初奉 w 3 フ ŋ 日 御 3/ シ Æ 計 テ 世 事 メ = 1 當ラセ 給 二乙中靜 y フ ナ h 奉 = ソ ラ ~ リ下萬 畏 力 y U 3/ 給フ誠 テ 其昔恭ク ケ シ ナ F ラ V ハ 我等 伏テ 袖 民 ネ = N 毛 = 至 毛 祈念社侍 亂 此 モ t 天 淺 難 IV V 共ナ ガ カ V 丰 下ヲ テ枕 ラ 心 ル序ニ リナ 地 神 ズ 治メ 社 フ 君 卫 世 侍 高 = 1 此御神 ヲ治メ給フハ 給 力 シ V フ þ 有 1 シ 月 1 叉 テ 乙メシ 末葉 日 = 安 シ 東 照宮 ク 乙數 ク 千辛 送 給 思 E Ł = 1 N 萬苦ヲ 侍 事 シ六字乙名號 入 稱 7 V 3 = 7/2 ケ 奉 ソ 古 使 仰 1) セ テ 2/8 治 猶 モ

無そ

ち余り

天がしたなる

國安

の和らき合る

御代

となして

ん

作ほさらに 伏

してあ

ふか

む

武

士

0)

12

it

きこく

ろ

も道

直

カコ

れと

六六二

B

1

<

陪揃御 觀行進 軍後

進

發

被

仰

出

候

陀只 爾道 阿すま 佛 ち 12 14]] 直 より H 治 は Ŧi. 照 武 3 + 士 せ 御 は 年 3 代 岛 宫 な は ほ りしそ 日 0 神 0 お L 光 かっ 0) な b 3 0 神 < ~ < て大宮人 B H 5 0 2 3 3 Da T D 神 2 め B 0) 世 友た め 2 < は To みとぞし あらしさぞ思 空 あ 1-0 仰 神 カコ 20 2

四 月世 毛利 悔 急速 悟 日 大 膳父子 御 乙躰無之且 公方 進 後 樣 可被 初 御 御 御 游 征伐 進 旨 發 所 先 乙義 3 H 1) 限 達 被 先般 テ 被 被 仰出 塚 仰 原 出 何 旨御 乙趣 出 但 馬 候 モ 處 守 老 有 未 御 中 乙旁御 X 手 3 右 洗 1) 之模樣 幹 布 征 告 仗 郎 被 7 ハ 遊 不 以 候旨 テ 相 分候 被 被 得 仰 仰出 出 共 不 候 候依 容易 御

瓶

意

=

相

背

+

候

之 折.

月

日

御

企之

掫

相

聞

I

更

四 差 月 御 右 圖 御 世 供 有 多 拜 ---Z 見 H 數 御 乙義 進 = テ 去 發 御 1 IV 混雜 勢 十 揃 八 H ----行 御 軍 付 家 御 御 老ヲ 押 近 習 前 御 以 御 家來 テ 試 松 シ テ 計 45 伯耆守 = テ 公方樣 御 成 ~ 前 內 腳 談 場 同 御 野 場 所 取 被 計 爲 御 七 成 之處 揃 候 付 遠 御 + 御 陪 後 儿 御 E mi B 御 退 被 散 願 游 被遊 之通 俠 相 樣 最 h

四 懷往 月廿 ブミ 多 クシテ常 事 Ťi. 夫サへ規模至テ小カテ質 談 日 横 二修繕 = 日 須 質製 ク チ必 是 銕 要 = 1 1) 所 ス 先 設 八修繕 iv + 二關 幕府 立 = ラズ幕府 ノ用 什 雷 外 二七 艦及運送船 國 造船 ノ造船修 奉 行柴 ノ用 チ 繕所 買 == 田 入テ 毛 日 1 適 海 七 デ 向 サ ハ長崎飽 軍 守 v 蓝 所 > 北 轄 佛 ノ浦 船 兩 屬 ガナ上海 國 屯 刻 iv ~ 造川 艦船 二廻航修繕 口 被 卜江后 漸次 差 遭 スル 石川島ノ造船場ノニケ 世 旨 數 プチ増 ノ不便ヲ感シ =/ 仰 内 付 老朽 タリ

是二

由

所

アリ

3/

競シ同五日英國郵船ニ乘込六月廿七日歷山太ニ着シ七月六日馬塞里ニ到着シタリ 役富田達三(冬三)同並小花作之助(作曲)通辨御用鹽田三郎及ヒ金(福地源一郎)ノ五名ヲ命セラレタリ於是閏五月三日江戸ヲ 御勘定泰行小栗上野介ハ主トシテ此不便ヲ除クノ策ヲ立ラ栗本安藝守(鋤雲)山口駿河守(泉處)等ニ謀=佛國公使 二至リテ愈々議定シタリケレバ此年ノ四月廿五日ヲ以テ柴田日向守(河貞太郎ト稱シテ外國ノ組頭ヲ勤メ竹內松平が歐洲使 國海軍少將某二乞ヒ一士官 サ聘屈シ横濱ニ製錬所チ設ケテ葉向キタル修繕ノ用ニ充テ更ニ少將某 幕府へ向テ議論ヲ試ミタル時ナレバ外交世界ハ英佛ノ時節トハ見エタリ)ノ紹介ヲ以テ當時軍艦ヲ率ヒ横領ニ來泊シタル佛 獻納シタル製銭器械ヲ積須賀ニ据付ケ不足ノ分ハ英佛ヨリ買入レ其職工等ヲモ佛國ヨリ属入ルノ議ヲ建テタリシガ慶應元年 工部士官ウエルニーヲ上海ヨリ召寄セ之ニ託スルニ一個ノ盛大ナル製錬所設立ノ事ヲ以テスルノ見込ヲ立テ曩ニ鍋島家ヨリ ルリスハ既二任滿手歸國シ今ハ佛國ロシュ公使が漸り幕府ノ信用チ博シタリ而シテ英國バークス公使新二渡來シテ類リニ ノ時二季記官長トナリテ隨行シタル人ナリ)二英佛兩國へ派遣ノ旨チ命セラレタリ依テ隨行二ハ組頭水品樂太郎 ノ推薦ニ由リテ佛國海軍ノ

レタリ 文ヲ結ヒ又ウエルニーヨリ紹介シタル佛人ニ對シテハ其雇入ノ約東ラ夫々取結タリ 本機ラ定メテヨリ後ガルリアンプレスト等ノ諸所ニ趣キ公私ノ船廠ラ見物シタリ又諸方ノ丁場ニ對ヒテハ製鎮器械買入ノ注 塞里ニハウエルニー出迎へテ我一行尹案内シ佛國ツーロンノ船廠ヲ見物シ數日間其工場ヲ巡視シテ規模ノ槪畧ヲ證明セフ ハ横須賀ノ地勢ツーロンニ似タルチ以テ專ラ我製銭所ノ參考ニ供センが為ナリシ斯テ同十七日巴里ニ入リ理事官ノ

柴田 行ノミ ノミカハ諸人皆笑テォー、ジャボテー、アー、シノアト呼に甚シキハ犬が吠付コト度々ナリシ既二肥田濱五郎が藁命ニテ荷蘭 嘲笑ヲ招クハ實ニ國辱ナリト戒メタリ帯蘭國ニハ數年前ニ幕府ヨリ送ッタル慎習生徒アリ又巴里倫敦ニハ陰ニ長州又ハ薩 革靴チ以テスル事 ハ小心謹密ノ人ニテ保守ノ氣象ニ富メルが上ニ一行ノ行狀ニ付キ歸朝ノ上ニ批難ヲ被リテハ容易ナラズト憂と草履 頭ニハ黑 來遊セル世生モアリテ(攘夷家ノ本等內質ハ等夷ノ先鞭者タル驚クへシ)皆四洋風ノ冠等衣服ヲ若シテ鴻朧タルニ 一行ニ加ハリシニ當=柴田ハ其日ヨリシテ洋服ヲ脫シテ日本風ニ復ラシメタリ 塗 ノ陣笠チ戴キ身ニハ小袖小袴羽織チ养シ腰ニハ大小チ挿ミテ巴里ノ市街チ通行スルハ心恥カシク思 ハ許シタレドモ衣服冠り物トモ都テ純然タル日本風ラ守り決シテ外國 ノ風チ學ナカレ我國威チ損 二代

都テウエルニーニー任シオ約東ハ柴田ノ調印ニテ定ムベシト決議シタルニ同人ハ年齢廿八九歳管撰タル田舎士官ノ如クナル 柴田日向守い横須賀鰛鎮所ノ重職サウエルニーニ任ジ北聘雇スベキ佛人ノ撰擇與銕造船 ノ器械物品注文買入

理シテ然を其間緯々餘裕アルニハ一行を讚嘆三堪へズ扨を歐洲人ハ斯を敏捷ナルモノカナト驚入タリトノ事詳記セリ今之チ 似式人撰モ注文モ関ル精確チ旨トシ毫モ其間二私チ挿マズ事チ處理スル二果斷緻密ニシテ柴田ガ云フ所チ謹恪シテ荷モ スル等ノ事ナク事務ハ日々ニ緒二就キ少シモ阻滞ナク要スルニ日本官東ナラハ三四ヶ月モ掛ルベキ事チ備カニニ週間ニ

委員二謀リテハ送ニウエルニーノ議ヲ採用シタル由ラモ記セリ 論セルチウエルニーハ江戸灣内ニ横須賀チ外ニシテアルセナルニ滴當ノ地ハ安ニ在ル乎横須賀ハ形勝ノ地佛國ノツーロン 意必要ト論シウエルニーハ時機倫子シト爭ヒ又肥田等ハ造船所ノ位置横須賀ト定メタルチ難ジ石川島越中島ニ限ルベシト切 又此時甲鎮艦製造ノ事ト水製巡邏軍艦製造ノ事トノ二問題起リ肥田濱五郎榎本釜次郎(今ノ榎本武揚) ノブリマウスト比シテ寧ロ勝ルトモ劣ルノ地勢ニ非スト反駁シタルが此二問題ニ對シ柴田ハ深ク虚ル所アリ又造ニ江戸ノ ハ甲鎮艦ヲ打立ル ノ用

諾尹乞フナリ此事更二日本政府ニ關係ナシトノ書面ヲ大博覽會總裁へ出シ薩州侯兼琉球王ノ徽章ヲ造リ非事ヲ巴生 フ)ニ因ミチ結ヒ薩州侯ハ琉球王トシテハ獨立ノ君主也今度ノ大博覽曾ニ参同センガ爲メ其重臣チ佛帝ノ下ニ 許可ヲ經ズシテ英佛國ニ來リ滯留セル者 义佛國ニテハ千八百六十七年(明後年) 尹期シテ大博覽會尹開クノ舉アリ柴田ハ銀テ幕府ヨリ同會へ出品参同 二揚言シタレハ最早捨置難シトー行ハ論シタレ共柴田ハ聽入ブシテ不問ニ附シ去リシトノ事チモ記セリ丼ニ共詳ナルハ本書 タル二巴里ニモンプラン伯爵ト云へルが功名心深り類リニ日本ニ關係シ榮譽ヲ博セント思ヒ柴田ニ交ヲ通シ其意ヲ洩シタル 就テ見ルベシ」以上原書文ナリ ハ關係ヲ好マス敬シテ遠ザクル如り遇セシニモンプラン伯ハ大ニ不滿ヲ懷き我亦ナス所アリト時ニ薩州藩士 (是ヨリ先隣長渚士數名皆幕府ノ許可ヲ經ブ密行シ來テ現二基所々々二在リシト ノ事チモ與リ聞 差出シ事

佛國二依賴スルノ內約ハ日本ニテ定マリ其手續ニ及ブ計リノ時ニテ有リキ)此瞒若手段ハ英國政府ハ既ニ知リタル所ナルベ 斯テ横須賀製鎮所起立ニ關スル諸事モ凡ソ處分ニ及ビタレバ柴田へ其隨行員チ季テ十月二十一日ニ巴里チ發シ同日 シテハ愈々英國公使ノ不滿,來スペシ故ニ陸軍ノ傅習,英國二依賴スルノ意アルチ示シ若シ日本ニテ其議二決セバ英國政府 公使專ラ勢アリテ英公使パークスノ嫉妬ヲ招キ爲メニ往々英國之苦情ヲ増シタリ此上ニ造船所設立 ルトマウス及プリマウス其他ノ造船兵廠又ハ海陸ノ要塞砲臺ヲ見物シタリ初メ柴田カ日本ヲ發スルニ臨ミ幕府之外交ハ佛師 ハ承諸與ヘラルベキヤ豫メ承リ置度トイフダケノ事ニテ云ハ、會釋上ノ使命トイフニ過キザリキ 着シ使命ノ事二及ベリ英國政府ハ陸軍士官某步接待官ニ命シテ一行ノ爲メニ便尹謀リタレバ外務卿へ面質ノ後ニ一行ハポ (其質陸軍傅習ノ事ハ既ニ ノ事迄モ佛國 ノ夜倫敦

4 日 即及と製鎮所雇員ノ建築課長職工等チ率と馬塞里ヨリ佛國郵船ニ乘込注文ノ工作器械チモ積入テ出帆シ翌慶應二年正月十九 バナ 二横濱へ着シ翌日江戸へ歸り ドモ流石ニ英國政府 一月十三日ニ倫敦尹辭シ再ヒ巴里ニ歸リ殘務 ハ程 ヨクー A 行チ遇シテ諸所 ラ見物セシメ其他委任セラレタル二三ノ要件·儀式上ニテ承諾 ハウエルニーニ託シ十二月三日トイフニ巴里チ發シ隨行月井二肥田濱五 3/ タリケ

右 セ ハ今日盛大ヲ極メ ル偉業ヲ記念 1 3/ タ 傳フ ル横須 ~ 丰 質造船 7 以テ 所成立 其顛 末 ノ根 1 梗 概 元 = 7 爱 シ テ幕府將 = 揭 載 = 倒 V 1 b ス ル際 = モ循國家 二盡

此 四 月廿七日古稀 1 者 御前 ~ 被 = 召出養 老 1 祝 宴ヲ ス IV 賜

時 信 ガ 父清 八 郎 亦 召 乙數 預 N 同 人自 記 所 T y 非 例 ノ盛 學 之樣 他ハ近時此事ナシアニアサン

フ

為メ左 錄

有 御 慶應元乙 右御 E 為案內御 目見等之御 入御 時八過ツ 11: 役人通 年寄 年四月廿七日 出 御 衆初 シ外へ 禮 御目見 メ鉛 御 用 張番附置候 捨被遊 K 七十 被 ~ 御 歲以上乙 膳 仰付年寄衆御 表 御 引ス 盃シ 用 部屋 出 モノトリ 御之内ニテ 御目見以上 奥掛 取合有之御驫 罷出 ツ御膳番 候樣 モ不苦候間立候樣緩 隱居共御座乙間 小用 等持 末 乙節 ノ御 出 奥掛 料 御 理 納 御 y 被 御 入 戶 下 々 部 置 側 小 頂戴候樣 候旨 屋 姓 ~ 頭 統着 罷 御 取 越 御 直 奥掛 申 騰 座 = ス 番 御 リ傳 等 御 间 意 所 シ

達

仰付 歌 循叉 初 3 何 御 出 盃 御 = 拜綿 テ 御羽織 モ 認候樣與掛 袍 御銚子 ツ 8 鉛 御 リ傳達夫々認七半時過退去 持 K セ 被 御手 遊 源 自頂 藏 殿 初 1 入 ツ 御 料 御 紙御 前 砚箱 被 為 御 短 召 、删等出 御 酌 = テ 御 御 慰 酒 頂 = 候間 戴 詩

本文 候間乍恐 人數支配大義 出 御 御 之節 ナ ッ 清 力 八 御意 剆 3/ ク 1 候處御側 有 酒少々タ 乙難 有 ~出候付平伏之儘落淚數行 ~ 私 候旨 事 世 話 御意 好 + 有之二 = 付 大 付 義 御 \_ 27 酌 不 追 ス 东 K 存候旨申 進 3 ラレ Ŀ 御 的 w 御 乙節 侧 勤 清 致 八

郎

多

3/ 居

罷出 候 面

御命奉行 **山奥詰** 御留守居物頭格 ヨリ隠居 御供舎頭格奥詰 小兽請支配 李行助。李行助督格御作事 御香 腰物奉行 組 頭 窪 伊 栗 筒 堀 ]1] 入 金 田 藤 本 井 内 北 保 谷 

寄合格同

1

奥御

奉御

YT.

御

江戶

高

城

獨體中 **上海番格御臺所** 御書院番格奥詰 奥詰

御供番格奥詰

中奥詰中奥詰 御手筒頭格奥詰 小十人頭格奧詰

吉 嶋 井 長井四 高 山 ----雨 伊 左 馬 入 111 井 橋 東 崎 森 田 田 場 幾 要 六 兵 七十二衛 七十二衛 八 歲 門 歲 門 歲 蓝 權 間 郎 坍 源 八十六歲

御殿勤番

毛

同

上

小車 請拉格 黎町御殿勤番大御番格

澤

端

七十三歲平

年平鐵乙助兩人、引二付追テ名代ニテ綿子一トツ、頂戴ス 新文明 悠領除 御席畧圖 御席畧圖 (左ノ如シ) 諏 坂 訪 田 助次郎養祖父隱居 備後守 伊賀守 凝 心 奥掛り 御用人 111

> 佐筒雨 入 間井森

高堀長金

橋內井谷

馬龍

三光

我 つる龜も君が さしの八十を八そちにあそへても君のる代にはをよは よはひにくらふればことそともなき物にそあり さり ける H h

1, のちありて君の惠みのかしこくもか たしけなさに涙こほる

甘ほしのも
こより
澁き
あ
このは
に
恥 をもか きの たの横 すき

-

毛

杉

同

堀

內

信

高

長

井

裁

同

君あらは ひ喜賀米九十九百八つも珠數のか つとり祝ふ王の緒

右 御 短 1111 認候 也其外 ハ手遠 = テ知 ラ ス

四 月晦 日 慶 應 1 改 元 被 仰 出

五月五 日 公儀 御 軍 令狀 御 F 知狀發布

本日依差圖 御家老 四ノ丸 へ登城之處酒并雅樂頭御老中列座松平伯耆守ョリ御軍令狀御下知狀被相

渡

#### 御 軍 分

條 K

今度 毛利大膳為征伐進發二 付旗本并諸軍勢萬事相愼不作法之儀無之樣下々二 至 アマ テ入念可申

村事

申 存 暄 付 庫 3/ 或 7 口論堅合停止 3 >> 傍輩 自然用捨 知 音 セ 之若違背之輩有之二於テ 1 好 3/ 4 3 N = 依 ニ於ラハ リ荷擔乙族是ア 後日相 聞 21 理 ען w 非ヲ þ = 雖 於テ 論 E 其 27 せ 其科 主人重科 ズ双方成敗 本 A 久 3 y ス w 重 ~ ~ 3/ + 力 事 或 w ハ 1 親類綠者之因ヲ キ之旨急度是ヲ

軍中相討堅ク禁制タルベシ若シ止事ヲ得ズ相討スル時ハ慥ナル證人ヲ立可申事

先手ヲ差越シ假介高名セシムル ト雖モ軍法ニ背ク上ハ重科ニ處スベ キ事

但先手へ相斷セズシテ物見二出へカラザル事

子細ナクシテ他之備へ相交ル輩於有之ハ武具馬具共ニ是ヲ取ルヘシ若其主人異議ニ及 可為

#### 曲事事

人數押之時不可脇道之旨堅ク可申付若シ猥ニ通輩ハ可爲曲事事

地形又ハ敵之機ニ應シ時宜乙指揮可有之間此旨無テ可相心得事

一降人生捕候者猥リニ不可殺害候事

一諸事奉行人之申旨不可違背事

時之使トシテ如何樣之者差遣ト雖モ不可違背事

但長柄乙外持スルニ於ラハ主人馬廻一本タルへキ事持鎗持筒ハ不為軍役乙外長柄サシ置持スベカラサル事

陣中二於ラ馬ヲ取放スへカラザル事

田 畠作 毛苅取。 或ハ竹木ヲ切リ取ル事堅ク令停止附押買狼籍スヘカラズ若シ違背之族有之ニ於テ

ハ可為曲事事

小荷駄押へい右之方ニ付可相通軍勢ニ交ラサル様兼ラョリ堅ク可申付事

舟渡之儀他之備へニ相交ラス一手越タルベキ事

一下知ナクシテ陣拂弁ニ人送之儀一切停止之事

右之條々堅ク可相守旨此外載下知狀者也

慶應元年五月四日

御

黑

FI

御下知狀

覺

御軍役之人馬員數之儀、慶安度御定之通ニ候へトモ大小銃、増加可致事勿論候事

但弓隊之義ハ勝手次第タルベキ事

御行列前後之次第堅ク可相守若シ猥リナル輩有乙二於ラハ曲事タルベキ

御先手之大名一日代リ可相勤候右二准シ每隊之先鋒モ申合番代リ可相

勤候事

事

押前之時用事有之行列ヲ離レ候 せ 付 行列二馳付 ベシ若シ病人有之節ハ慥之證人相立候筋へ斷置キ可申若證人又ハ斷無之シラ ハ其趣其筋へ相斷器械僕徒ハ其場へ 發シ置キ用事終テ速 三馳

後レ候者ハ嚴科ニ處セラルへキ事

押前之時山谷森林等之所ョリ敵方ョリ伏兵可有之モ難計候間諸隊心付通行 可致事

騎馬之者用所有之時ハ必ズ馬ヲ脇 ~ Ł カ セ用ヲ調へ追付乘 IV ~ +

馬二沓掛 サセ候節ハ道脇へ乗リノケ沓ヲ掛ケ本之馬次へ並 ヒ乗ルベシ其後前ノ如ク乗入ルへ

馬張り付の時へ後之馬道脇へ乗リノケ前之馬次へ乗ル可ク其後追付可乗 事

乗リ馬小荷駄 トモ持主之名前何番隊ト申事 相記シ候札立聞之邊へ結付可 申事

軍中 = 於ラ荒馬ヲ取リ放ツ者 ハ過料ヲ 出サセロ取 八其品ニ依リ可致沙汰

軍中 物靜 可致候假合何樣之義有之ト雖モ下知ナク シテ立騒ク ~ カ ラサ w 事

御宿 場 奉行 陣一 リ差出薪 テ毎夜四 方 ハ御代官ョリ差出 へ篝火ヲ焚キ御先手番兵之者二三人ニテ遠見番相勤 可申事 可申篝火之人夫ハ陣

但御宿陣四方二限ラズ毎隊ニラ焚キ候モ不苦事

每 夜 不寢番 ハ一隊ヲ十分一之心得ニテ 寐ス番致シ 巡邏意リナク相勤

口

申事

御陣中火之用心油斷アル 相守可申若シ誤チ有之節ハ曲事 但 頭 支配 節々相廻リ毎隊ニ番兵 7 カラ テタルベ ズ最モ火薬之儀 E キ事 是二 准 3/ 晝夜守衛專一 ハ別ラ入念取扱晝夜ニ限ラズ番兵嚴重付置 之事

御 陣中味 陣 所跡ハ粗略之義無之樣每隊諸向隊長ハ面々急度心付組支配下ニ至ルマ 方之變ヲ聞 キ或 ハ敵之樣子ヲ聞 候者 1 晝夜 二限 ラズ早速其筋 訴 可 テ嚴重 申事 可 申 付

第有之ベク間諸向遠見弁 夜討弁ニ忍ヒ之者警衛無油斷可相嗜敵方之樣子ハ晝夜 --間者 ハ懈怠ナク相遣シ置敵之樣子相 二不限穿鑿致 探 ラセ 3/ 其樣子 百 申 事 二依 リ差圖之次

謀書矢文捨文張訴有之節 > 見付 人其儘 = ラ大小 御目付へ相 達可 申事

諸向弁ニ頭支配ハ勿論下々ニ至ル迄公用ナクシラ互ニ往來致シ候義無用タ

w

キ事

銘々得道具八勿論御貨渡相成候器械損失有之節ハ 早速其筋 へ申可出若シ器械損失之為メニ 後

レヲ取り候輩有之二於テハ曲事タルベキ事

落人之義ハ男女幼少之者ニ限ラズ 即 刻搦取出ス ヘシ若シ隱シ置者有之二於ラハ可為曲事事

陣中二於ラ傳染病相煩と候モノ有之節ハ小屋內二差置申問數早速其旨其筋へ相斷樂用干當可

### 申付事

御出征中ハ親族ノ忌服受クヘカラサル事

但父母之忌八三日勤番可相除事

每日夕七時御本陣二 於ラ大小御目付ョリ合詞命印ヲ諸向頭支配主人へ申渡シ即刻諸向并ニ向

々之組支配下々之者へ可申波事

但事宜二依リ本文二拘ルヘカラサル事

右之條々於違背之族、隨科之輕重可被處嚴科之旨依仰執達如

慶應元年五月四日

周

防

豆匠

守令

守

伯

豐

後

守气

美

和

泉

六七三

六七四

樂

雅

頭

五月十二日 老中 阿 長州 部豐 征伐 後守 御 3 先手 1) 封 御總 物 = テ 督 御 被 城 付 仰 出 被 相 沙生

上 意

紀 伊 中 納 殿

御 督 進 被 發 -付 仰 出 御 候 旗 間 本 御後偏 格 别 抽 忠 御 心 勇 得被成 諸 潘 之模 候樣先達 範 相 成 候樣 テ 被 = 12/1 þ 出 ノ上意 候 處 候 思 召之御旨 一被為在 候付 御

右御 遊 度ト 覽 被 1 遊 御 事 仮 處 = 付 去 年總 テ += 督 日 被 付 左之通 仰出 候節 1) 豐 r 俊 ハ 當 守 ~ 時 御 形 勢 内 談 層 収 計 至 難 = 至リ 尔 容易 御 重 任 = 付 御 辭 退 破

振替 且 義 今般 義 Æ = 候 右總 無フ 报 御 相 立 前 彼 态 細 允鋒 成 リニ 作 模 乙義 然年少之私 日 仰 德川玄同 中之事 段是又御 出 ただ 候 派 候 御 y ~ F 用 深 1 上意書之 捨 模樣 E ク ハ 前 心 乍申不容易 被 被 彼 不 痛 條無余義事情御熟察被成下 仕 印 仰 趣武門之 间 末 出 出 出 伺 候 殊 恢 恢 候 有之趣。 樣 事 里任 = 右總 身 思 本 15 願 召 = E = 畏リ 候 前 督 付 取 r 弱 段 蓛 1 y 27 乍 義 候 华不肖 誠 兩 モ 處今般 右 申 人儀 = -等 付 以 何 候樣仕 無此 思 テ 乙私 共 1 召 齒 遽 心 1 諸 德 尾 = 此 = E テ 私 度奉存候誠惶頓首 隊 義 不 七 州 被 相 前 b 相 ~ 指 濟 大 被 揮 深 加 仰出 次第深 糾 y 等之義居 ク 大慶仕日 誻 言 仰 候 出 浦 = 儀 之歸 候 ク モ 苦慮 候然 義 合 7 等 問 嚮 時 ハ 辭 仕 如 蓝 如 E w 何之御 力之處 仕 候 वि 何 處 候段實 有 間 III 右 之處其 心總督之 有之 何 分 右 都 御 武

紀

江南 仰出 右之通 之輝篤 被中 1 無御據 聞 候 ツ候 候 h 1 申 御 Æ Ŀ 被對天 昨 處十 差支玄问樣 候樣 H 御 四 朝候 申聞之 差 日 出 御 之御 家老兩 テモ ニハ先達テ從京都 御勤兼候御事二付中納 書付之趣 人 两 九 申 罷出 上 被 恢 為召候 候樣 處 至 極 h 1 言様ニハ何分御勤不被遊候付テハ 處御 御 坂ク 事 イ = 付 例 御 ニテ御引ニ相 报 非 偏 思召 後守下 候 成候 條 ~ h 伊 賀守罷 = 七 付テ 尾 州 御差支三付右 前大納言樣 出 此 候 上 處豐後守 一張ラ被

有之

件之次第

=

付左之ケ條

書豐後守へ

御

家

老

ョリ差出

厚ク御評議有之度段申添置候處下ヶ紙

之通答

尾張前大納言殿玄同殿へ此度總督不被 仰出御趣意委敷被致承知度候事

前大納言去年維督之節於長州表處置振手續之義委敷承知被致度候事

一當時長以之形勢御進發御名義之事

昨 年來 常節 大坂御守衛等 别 ラ御事 多之折 三付國 柄難 力相 相 杰 整筋 キ有之候間 = 候事 拾 萬金拜借仕度厚ク御評議 相 願 度候

途 軍 此 艦 合 ニテ ハ 都合次第幾日ニテモ 被相越紀州 和歌之浦 3 可然哉之事 リ上陸致 シ 陸通 リ 公方樣御着坂迄ニ同所へ出張仕度付ラハ發

一軍解乘糾人共御貸渡之事

總督 二村 御先へ着坂被致度長海へ相廻シ應援等之用意ニ仕度付テ之事

下少礼 大坂表二於テ御模様二依り御達可申事

一右御船諸入用御用中ハ 公邊ニテ御凌被下候事

御先手總 督之儀 h 、八年申 重任 = 付 御特 別ヲ 以テ御委任之廉急度御立諸藩之歸嚮國中人心悅服仕

候樣二御仕向御座候樣仕度事

御先手之面々名前攻口等被 仰聞候儀卜奉存候事

下女礼 御着坂之上御達シ可申事

老中方御差添へ之事

下ヶ礼 大坂表ョリ年寄共之內御付添へ致シ候等ニ候事

下ケ札無之廉々ハ御直ニ可申上事

此度 之內 艘 御發 御 向之節 拜 借 犴 御 御 軍 軍 艦 艦 組之內 = テ 御 兩 越 人 被 遊度處 御雇之儀御家老 御 手 船 明 光 ョリ内談取 九 艘 = 計 テ 候 1 處十 御 不 四 都 日 合 左之書付 = 付 公邊 呵 御軍艦 部豐

守ョリ封物ニテ御城付へ被相渡

紀伊殿家尹衆へ

此度御 先手 總 督 破 仰 出 候付 テ 1 御 所 持軍 艦 = テ 御着 坂以前 御 E 坂 可 被 成 候且 叉大番格

組 力 石 太郎 同 役 水 品才 次 郎 御 貸 渡相 成 候門 右 船 ~ 乘組 御 召連 被成 候樣 可 被 申 上候

右之趣御軍艦奉行へモ相達候事

五月十五 日 依 御差圖 = 御登城被遊候處於御座之間御對顏今度御進發二付御先手御總督御心得被遊

候樣被 仰出其後於御休息御怨之上意ニテ御手自御平常御差之御短刀御拜領被遊

御座之間ニテ御意左之通

出 陣 光手總督之儀ハ格別之重任ニ付先達ラ申出候通被心得別ラ勉强 r ラ IV 、様

御休息ニテ御意左之通

此度先手御心得ニ付テハ諸藩へノ規範ニモ相成候格別御勉强被在候樣ニ就テハ宜クハ御座ラ

ドモ差料之脇差ヲ本文御脇差ハ御拵附

子

駿州住義助作長サー尺

代金貳拾五枚

右御 登 城之節尚又左之通り阿部豐後守へ 御直談被遊候處同夕別紙書取添 へ同人ヨリ御 城 附

被相渡

候義 義深 整候樣分テ賴入候事 御金拜借之儀家老共 共拜借致度候 此度御先手總督被 21 = ク恐察致候得共手前 艘ナラテハ ハ候得 共右 無之一艘ニテハ右御着坂上坂之業難整候間何分ニ 公邊ニテモ 拜借之義再應家老共ョリ可申達候間右之事實篤ト明察被在之何分ニモ 3 仰出候付テハ所持軍艦ニテ御着坂以前上坂致候樣被 リ及內談候處當節別ラ御事多之折柄 勝手向殆 御數少之趣三 ント差迫最早今般之軍費可凌見込更ニ無之甚致心痛 八候 ~ ŀ 毛 暫時之義 = 付難 二モ 相整 モ領海 候間 厚ク 筋之旨被 マテ御軍艦 評議 仰出候處所持之軍艦 申聞候旨御 有之樣賴 艘乘組 候 拜借相 問 入 最之 候事 恐入 人

別紙書取

老中

1 松

4

伯耆守

Suf

部豐

後守

松前

伊

豆守

松

45

周

11/5

守

岩

年

答

11

遠

Ш

信

濃守

1:

岐

山

划战 守立 御 1 IIII 御 軍 船 御 TE 借 之義 被 仰立之通 来 組入 1. 御 升借被 仰出候 其段可被 中上候成委組之

恢 İH 此 是 iif 被 申 Ė 候事 義

1

御

组

船流

仁

行

111

被

談

恢

П.

又御

金

御

拜借之義

-

付テ

1

再應

被

仰立之

趣

有之候

~

1

E

何 分

辨

相

五月十六日 公方樣 7IL 戸御進 發 東 海 道 美濃路 逋 y 御 儿戏 3 沿道 城 々 ~ 御 派 泊 彼 游

花 御供之御 出雲守 樂 Mi 御 押 老 111 1/3 對 -馬 守 本多美濃守水野和 ヺ 初 × 旗 木 势 没 Ŀ 御 泉守若年寄 右 作 儒醫之輩 ->> 酒井飛騨之守田 = 至 IV 迄從 E 不 沼玄善頭平崗 1V 71 月 御留 守 丹波守等也 御] 大 老 酒

幕府衰亡論ニョク 肉食の熱粉子弟には事の 士さ世に知られたる勇士の 今度の御進發は 川に立べきものは數多しさも見へざりし 末孫たる旗木勢ごも物具旗指物を麗はしく川意して供奉したれ共二百八十年間の太平に慣れたる 家康公開ヶ原御進發の吉例に依らるべしさ沙汰あつて金扇の 御馬印を舉け其昔三河武

围五月四 日江 戶御 發艦

州 御 先 手 和 歌 ノ油 御 總 督 御 被 安着 印 111 hij 15 -小 1 木 時 若 H 御 III 14 御! 途 着 品 力成 ]1] 神 = y 11)] 光 儿 = 御 乘艦 九年時 御 發艦仝九口八時

比紀

御 供 御 特勿 方 勤 森 111 金 次 RIS H 

[74] W 制 北 1) 11:

1 1 糾 11 樣 L 時 比 光 儿 卻乘 船 ルッ字 11.5 此 13 " 運 护护 始 ツ [ii] 夕心 ツ時 比浦賀港 御着 船 [11] 夜

无日 天氣

III

浦

-

御

碇泊

六七八

熊野 敷故 州 竪十 不 曉 麓 島 テ テ 鳥別 御 方 申 モ = 古 存 八 五六丁程 停 7 ツニ 3 リ浦 廻 江浦 泊 込之通 凑 ツ リ由 华 ツ ツ 王 -曾根 相 時 沖 時 賀 ヲ見受候 横 成 比迄 7 比 御 良凑邊迄 リ参リ兼奥熊野三木里ト 通 出 浦 申 3 >> y 少 候 = 1) 帆 梶 紀 遠州 八ツ時 賀 此 外 候 3/ 参リ 浦 庭誠 州之熊野大嶋 短 = -何 灘 付見受不 ク覺 抔 候積 申 比豆州下田沖 モ ---浦 珍敷 見 掛 候程之所 里 リ之處 不 ツ同 八 凑 申 申 浦 六 五 夜 = 申入江 向 程 テ 曉方 日 一日之朝 夜通 有之由 書後 四 走リ 御 = 通船 テ 方 3/ 3 候 候 峨 y へ暮六ッ時 八 浦 翌六日 雨降 賀ヲ 由 = 凡 ツ 々 候 p 家 時 夕 1 處何 數 此 出 朝 W IJ へトモ モ 出 余 四 五 3 ハ > 程 五 比 分 1) ツ 411 テ ツ 遙 遙 時 底深 -山 風 着 = v 船 育 候 比迄漸ク 軒 モ 二沖ヲ御 = モ テ 强 此 風 後 丰 -ツ 烈敷 熊野 浦 ク 所 所 8 ハ = 伊 候 モ K h テハ 故 豆 遠州灘 通 山 相 候 \_ = 行故湊 見 付 乏大 見 哉 15 汀 日 -1: 始 七 尽 工 ---蒸氣 嶋ヲ 覺 夜 H ツ X 7 ツ 御 候 時 越 1 少シ 船自 1/1 H 碇 此 初 3/ 7 候 樹 此 共 泊 夫 × 何 翌七 相 由 人 左 3 E 此 水 見 有之 IL THE 風 y 處 右 = 運 志 僅 烈 化 日 =

動 致シ 候此 浦之景色實 = 筆 \_\_ モ 及 Ł 難 ク絶 景 也

遠 中 州 納 灘 樣 = テ 御 慰 1 十人 = 此 浦 = 九 人迄 さ賀田村 1 半 病 御 E 人 陸 1 被 如 遊 ク 漁 = ラ 師 飯 世: 方 種 モ K 餘 魚 程 類

獻

上

仕

候

ス

P

3

候

由

六 日 夜

1

一木里 樣 ナ ען テ 物 = テ 統 ナ 御 酒 Y 被下 .1) 節 3 有之處 y 少 此 K 取 所 ク 1 酒 御 座 1 由 候 = 候 ~ F モ 餘 程 好 + 習 = 御座 候看 鰹 節 1

七日 = ハ 梶賀 浦 3 y 差 F. 候 由 \_ テ E D T => 1 長 サ八八 九寸程有之候 ヲ 統 햃 丰 申 候 誠 = 珍 敷魚 出

**国**五月十八日午下

刻若

山

御

出

陣

和

歌浦

出

嶋

3

y

御

乘船申

中

刻大坂

木津川沖

御着

子刻大坂

日

御

船

=

テ

出

發

ス

成

申

候

熊野

1

岩

山

\_

2

實

=

肝

7

潰

3/

畵

=

モ

筆

=

モ

及

Ł

兼

候

處

計

=

テ

御

座

候

同

夜

曉

-1

ツ

時

御出

參御 內京御

> テ最 モート 墭 = テ 候 ス N x モ 少シ 戴 + 申 候

=

此 度 同 部屋之人 次 ハ 平 塚 勘 兵衛 供奥 方御 御醫 師 近 藤 良三竹內 静 麻 島 川玄丈幷近藤弟子

警衛二十七人等 = テ 乘 合 中 色々 珍談 面 白 丰 事 = テ 御 座 候

八日曇 ツ 3 华 IJ 南東風烈敷候 時 モ 比 ツ ラ 大 嶋 ク覺 浦 参り 申 ^ F 候 能 新 モ 宮モ 押シ 野 1 遙 テ 串 本 = 御 見 出 P 「帆熊野 由 ~ 處 申 候 F 大 浦 那智之瀧 嶋 3 浦 ツ二里程 h 1 モ 間 微 沖ヲ 力 = 御 = 見 通 碇 泊 ツ候 卫 申 久志 候 ~ F 今 本之濱邊 日 毛 大風故 四 ツ 時 前 = 御 御 力 遠 出 F. 一州灘 陸 帆 相 九

帆 型 九 日八 ツ 時 比 和 歌 浦 出 嶋 御 着 船 被 遊 無 程 御着 城 被 遊 候 事

橋邸 御着 座

前軍總督 安藤飛 驒 守 27 十七 日 出 發後 軍總督 水 野 大 炊 頭 1 + 九

同月廿二日 公方樣御 入 京即 日 御參 內 被 遊

即 日 條 御 入城 廿二日 御 泊 城 中 四 日 御 發途伏見ョ リ淀川 御乘船廿五日酉ノ刻過御着 坂備 前

3 IJ 御 Ŀ 陸 直 = 御 入 城 被 遊

同 日 此 度 御 滯 陣 中 1 統 陣 羽 織 着 可 致旨 御 家中 布 達

陣御

羽滯 織陣

着中

公方樣 御 着 坂迄之間 1 割 羽 織 取交 相 用不 苦且 具足下或 ハ 平常之衣類小袴裁付編高袴等勝手 次第

之旨達シア

同月廿六日尾張玄同様ョリ御返翰被進

御總 將之任 候 被 貴簡 而 已 次第 督 御 F 仰 品品 拜 之 モ = 事 御 見仕 御 御 出 = 1 質 テ 座 惠 任 h 候 難 候若此 今般 投 テ 砌 候 辱 行 モ 如 玄 公邊 同 屆 上 御 命 ク 仕 京 義 Ŀ 請 追 樣 一强テ其 仕候 合 ---難 日 ~ 付 申 暑 申 奉 御 不 主 達 存 氣 上 讓 八邊之儀 悪御 意 義 候 候 リ之義 相 等 通 且 成 1 聞 御家老 申 申 小 取 被 御 立候 子儀 候 1 被 命 處 此 進 下 愈御 候 發 處 隱 7 程 度候猶 以テ御賢 F 居之身分 御 モ モ 被 御 勇 家老 健 聽 御 為 奉 委細家老之肴 請 在 7 = 國務 慮之品被 賀候陳 被 以 1 候 難申 時 達 被 勢傍 無 = 不 上決 據 仰 1 看 携 被 此 淮 心罷 度 仰下 3 內 候 = y 不 輸 思 上 處 左之通 委曲 忍全 京仕 御 在 召 不 候間 報答 總督 得 ク 止 謹 候 可 之義 当 御 派仕 --- A 1) 申 氣之 已之微 情 付 御 御 候 返 王 排 有 候 御 右 1811 翰 書之上 之一 謹 免 忠 被 -1 最 被 Til. 1 進 方之主 本 度 前 存 總督 何寄 仰 存 俠

月廿六日

玄

同

閨

无

紀伊中納言樣

報

御

猶々時氣折角御保護專要卜奉存候

六月 樣 右 御 用 八 = 付 日 向 翌 被 御 登 九 49 日 城 談 候 破 3 IJ 遊 樣 日 上 恢 々 意 處 御 日 7 早 以 K 乘 御 テ 登 = 被 テ 城 御 仰 御 登 用 出 城 候 部 旨 被 屋 遊 松 被 候 平 事 爲 周 入 防 守 尾 張 3 1) 申 同 上之 樣 橋 中 納 Fi 樣 松 平 肥 後 守 殿 御

同

六八一

# 同日長州處置振り御尋之御答被 仰上

此程 被 御 申上右之條御家老 下問 御登城之節 ノ上今八 阿 部豐後守 H ~ モ申開有之依テ左之通 御登城之上御答被遊候事 3 ツ征長 御 趣意被申上且 IJ 御答 御處置 ~ 可被遊旨御家老初大御番 振り等見込之趣 被 仰 切員 E 御 一候樣 役 人向

此度御 先此 候 相 置 h 證跡 被為 成 • 節 此 諸藩 在若 御 節 進 發御 糺 天朝 相 明之上二無御座 右 伺 名 御 候 處ニテ 處置 Æ 御伺之上奉書ヲ以テ末家之內へ吉川監物 義 相 振 伺 7 1 度旨於江戶表申達 過激之徒不 相 侯 拒 テハ御名義モ = 候 1 其所ヲ以テ御征 容易三ケ條 候 可 處 難相 右 取 ハ 立奉存 行候 御 伐之 直 F -候付テ 差添 可 1 被 勅諚御畏リ被 風 仰 御當地 聞旨御 1 = 昨 付 年來 テ 挨拶有之未 ~ 1 御 遊俠 御呼寄之上 ラ御 義 上之御 手 F 續 御 侗內 座 モ有之事 征 毛利家御 候 伐 þ 御 = 進 御 = モ 付 爾 處 座 發

發向途中へ討罸使者ニテモ差出候節處異候か、諸藩一同モ信服可仕奉存候

討手 諸藩 テ追テ御答 向 背 モ 回 可 有 申 上事 之付組合等見込之趣 處置振等見込之趣御專御座候得共右 毛 御 尋 御 座 候 右 1 何 V 於 公邊御 取 八毛利家之樣子次第 極 メ之上御 彼

戊辰始末に日 下侯 れ實に宗家の興廢に闘するの場合也で憂慮あつて三度迄も書を率りて切に之を諫められたり又肥後越前備前の諸藩も同く長 徒の非擧を企つる者あり是れ容易いらざるの陰謀を抱く者也さ言に過ぎずして確乎たる名義にては非らざれば尾張總督は是 州再征の事を非學なりさして一匹夫を罪するにも猶其名なかるべからず況や一大諸侯をや激徒騷擾の如きは藩主及ひ大藩に . 猶存 < 慮有之 幕府も 一再び征長之兵を起したれは長州に如何なる罪狀あるかご云は曰く外人に結びて兵器を購 向 27 御 相 談可 申 上義 王 可 有 2 御 座 候事 ひたり 日激

h

敷大事に至るべしさ建白したりで云々又日將軍家入洛あるに及び二條關白殿より再征の仔細を御譚間ありければ幕府は大膳 下されたれは將軍家には大坂に下りて評議かさせらる」と云 既に罪に伏したりと雖も激徒の錺に非舉を企つる者あり又外人に結びて兵器を買入れたるの條其罪輕からずご奏し奉れり然 命して鎮定せしめ給ふべし藩力足らざれば兵を出して是を助け給ふべし激徒の勢ひ盛にして倘天下に抗せは抗上の罪を鳴ら 朝廷より兵を動かずは國家の大事也長防の罪狀未だ明白ならされば大坂に駐りて衆議を盡し天戮を請ひ奉るべしさ申 後の命令を天下に下し給ふべし然らずして不服の兵を以て不明の罪を討し給ふに於ては長藩學て死を幕府に致し由

幕府衰亡論に日く將軍家が大坂に着せられし後に諸藩の舉動を見るに此長時征討再舉は を發し說諭の上にて愈聞かざれば其時こそ征討の戦か開くも遲からじ**ご自から辭柄**を作爲して長防進軍の事な隱躇して幕府 是認せざる事實に幕閣の意外に出たる所なりき彼の薩州が征長再舉の不可なるか論じて幕府に其中止か建自したるが如き從 ずる思惟し表面には擬勢を張りつ」此際幕使を發して嚴重に沙汰せんには毛利父子必す幕命に從ひ甘して其御處置が受べし 軍の出兵を貸したるが如きは尤幕府が憂苦を増したる所なれば幕閣は萬一開戦の時に至りて諸藩反覆の變あつては容易なら さ忘想し恃むべからさるた情みて故意に時機を猶豫し長州たして自から承服の議を決せしめんと望み兎も角も長州 存亡に闘るの一大時機を失ふな顧みざりき 朝廷に於ても諸强藩に於ても へ問罪使

## 一六月十九日

御老中松前伊豆守ョリ左之書付封物ニテ御城付へ被相渡

紀伊中納言殿

御在 縮 向 嚴 坂 中御 重 相 心 先備之御人數并 得通 之族人 7 -右 毛 相 へ附屬之モ 改 岩 3/ 怪 ノ共物 敷 モ 1 モ テ石屋村 有之候 御 1 見掛 影村 住 次第召捕 吉村 III 御 中旨 差出 被 In I 石 仰 出 1 一候間 御 灰

右二付同所御取締向嚴重二取計候事

其段可

印

E

一候盃細

之儀

ハ大目付

御

目付

B

被談出

一候事

七月十六

1 月 十 H = 印 部豐 後 守 3 y 軍 目 付 厕 部 進 太 郎 御 人數 差添 ~ 被 仰 付 候旨達 有之

六八四

六月 長 州 糺 問 之為 毛 利 淡路 青川 監物 E 坂 被 仰 付

大 坂 御 城 代 3 y 左之通 達 3/ 有之

被 毛利淡路吉川 致候 最 松平 監物 安藝守家 ~ 相 尋候儀 來 附 添 有之候 罷 末线 間 候 筈 大 坂 \_\_\_\_ 付 表 得 其意 罷 出 其 候 筋 樣 K 申 達 為 3/ 心 候 得 付 口 道 被 中 申 并 渡 = 置 無 差支 候 相 通 候 樣 H

右之通リ被 仰 出 候 間 爲 御 心 得 此 段御 達 申 候

右之通

ッ大目

一付御目

付

相

達

候

間

可

被

得其意

候

事

月

右 而 兩人 E 御 テ 召之事 他 = 御 筆 總督 記 ナ 3/ ~ 蓋 1 御 3 遺 老 失 中 ナ 日 1) W 別 ~ 3/ -御 達 シ 7 1) 汉 IV 事 加 論 P 察 ス V P Æ 唯 本文之達 シ

面

戊 辰 始 末 = 1 左 1 如 ク 記 載 セ 1)

7

せ

ツ

1

テ

長

州

ガ

兵

備

7

修

X

外

人

=

親

2

項

7

糺

問

ス

7

1)

川 將 ~ 監物 シ 軍 家 r 奏 7 = 大 3 1 評議 坂 申 サ = 召 V 盏 3/ 久 サ 13 w IV -請 先 = 或 1 長門之末家ヲ 如 1 病 ク 勅 氣 許 1 稱 T 1) 3/ 召 或 ケ V 1 延 1 期 慕 府 7 請 1 九 Ł ラ 月 何 廿 七 V 王 日 其 7 召 限 = y 應 テ 毛 セ 1/13 利之末家弁 1) =

H 御 人 數 抑前 銃 隊 調 練 上意 被 仰 出

松 前 伊 豆守ョ y 左之口 1達書被 相 渡

近 々 紀伊 殿御人數押前弁 銃隊調練共可 被 遊 御 覧 r 1 御 事 = 候 日 限之儀 , 追 テ 相 達 = テ可有之

# 候此段可申上候事

哉之旨 差出 御 右之通 後備 相 內談 成 隊 1) 候 伍 之處 之處 處 E 全備 左 當 之通 御 時 無之折 人數全備 御 被 人數之內 仰 角之 無之共當 出 御 上覽 影 村等 時 = 之御 御 遺 計 有 爈 サ 人 = セ 數 付 堺 表 = 御 テ 出 ~ मि 随 モ 然 同 H 限 樣 F 差出 1 = 差 至 圖 y 且 御 = 國 3 IJ Fáir L, L 許 御 被 ~ 畏 御 差置 仰 リ之段御 出 之節 候 テ 王

書

御

如

何

多

17

來 w 世 九 日 紀 伊 殿 御 數 押 前 弁 -銃 隊 調 練 ヲ 王 可 被 遊 御 覽旨 被 仰 出 候 此 段 मि 申 E 候

最モ場所之儀、御目付可承合候事

後備 七 月 之內 十 Fi. 何 日 左 成 京 共 大 夫 御 樣 供 -3 御 1) 差 御 加 陣 見 相 廻 成 候 シ 樣 テ 御 = h 使 右 被 進 御 使 候 御 差 少 添 1 敷 御 ナ 人 カ 數 ラ 何 御 差 地 出 ~ 相 = テ 成 モ 御 出 阿可 之節 1

御

八 月 日 御 家 中 世 禄 7 廢 3/ 以 前 御 虚 野山 -復 1 被 仰 出

筋 嘉永 -付 ~ 七寅 27 御 思 召 加 年 增 无. 7 以 月 口 世 テ 被 向 日 仰 御 徐 小 家 右 寅 候 E 3 世 年 處 御 已 滁 前 收 被 -30 納 御 高 100 出 處置 極 候 モ 處 有 -復古 之付 當今之時 被 世 祿 仰 之上 勢 出 ---候旨 付 追 武 席 K 功 并 達 御 平 7 增 以 加 常 テ 被 勤 被 功 文 仰 武之心 仰 付 11: 候 儀 掛 25 辨 拔 群 相 成

但被 仰出面ハ祿制之部ニ記ス

八月 --H 一御老中 公方 樣 御 東下 之儀 相 聞 工 候 付 御 建白 書 御 差 出 被

遊

毛利淡路吉川 監物 御 呼寄御司 尋之上 御 處置 被 爲在 相 濟御 凱 随 回 被 遊御 義 h 不 存 候 然 w -近 大 御 東

甚心 候 下可被遊哉之巷說及承候右ハ全ク浮説ノミ之事ニテ右樣之儀ハ萬々不被為在 配 h 仕 モ 若 候卷說 御 處置 7 以テ 不被 為濟內 存 念申上候モ 御東下被 容易ナ 爲候 テハ ル事 人心居 1 候 合 不 þ 申 モ 萬 折 角御 御 決議 進 一發被遊 相 成 候 候詮 御事ニハ 上 27 モ 申上 無之樣奉 可有 後 御 候 存 座

二付此節無覆藏申上候

八月

八月十五日 御 此御方御 = テ 小 御見物 姓 頭 取 家老御勘定奉行 被遊 御 公方樣御天守馬場二於ラ御當家御家來共之打毬 小 納 戶 頭 取 御 御 用 小 納戶等打込打毬 人御軍 1 奉 行 御 被 小 姓 仰 頭 付 御 小 上覽有之中納言樣尾張 姓 御 小 上覧アラセ 納 戶罷 出 尾張 ラ w 玄同 樣 御 樣 家 死 = 御 モ 御 用

同

座

人

初

八月十八日長 公邊御 馬 モ出 州末家家老共上坂之儀再 右 ニテ打毬被 仰付御好打毬モ有之乘馬モ E 被 仰出 上覽濟テー同へ御酒肴賜ル

左之書付御老中ョリ相渡

毛利淡路吉川監物出坂之儀兼ラ相 紀 伊 殿 御 城 付 達シ置候處若病氣ニラ押ラ

大膳家老共之內申合九月廿七日迄二大坂表

へ罷出候樣其方ョ

リ可被申達候

モ

難罷出節ハ毛利左京毛利讃岐弁

八月十八日

右之通松平安藝守へ相達候間此段可申上候事

### 上公方樣御

7月廿日松平彈正大弼樣御卒去 被成御叶御卒去被成八月廿日松平彈正大弼樣御卒去

右 下知之通 二付 ツ右 中 納 御 言樣 忌 服 御承知之上御實父御定 不被為 受三日之間 御遠慮被遊等ニ 一式之通 ツ御 忌 付御 服 可被為受之處當時 宫 御 處 尼 御 藝前 御 方御 111 阿河 初 諸 二付 雅 リ御名 公邊御

候旨

代ハ御控へ不被遊俠旨被 仰出

一九月十五日 公方樣御上洛

長防 御處置 之儀二付 本日 御 供揃六 半時 被 仰出 伏見御 泊翌日二條 城 ~ 入 ラ せ ラ IV

同月十六日英佛米蘭 四 ケ國 ノ公値 軍艦 九艘ヲ率ラ兵庫ニ投醋翌十七日大坂ニ 入リ **先期** 開 तां 7 要

求ス

幕府衰亡論ニ日ク雨港兩都の開市期は正に來年に迫りたるも(去る文久二年外國奉行竹內下野等松平石見守御目付京 對して此請求な為すの決心なり速に日を刻して決答あるべしさの事也是蓋し彼等は内心にては一旦談判結了し 米蘭四國の公使は此年九月を以て軍艦九艘を率ひて横濱を出帆し其十六日を以て舳艫相接して兵庫に投錨し其內二艦は翌十 し將軍家及び慕閣に於て此請求を肯せざる時は最早幕府には政府たるの實權なき者を認め直に京都に登り 請求に對して江戸留守の幕閣は決答すること能はざるた以て此に來りて直に將軍家及ひ在坂の閣老に向 遂け定約せり事は文久元年十月の記に詳なり)幕閣は國内の事情に困難して開市の準備に着手する事を敢てせざいき外國公 るに付條約各國は兩港兩都開市延期承諾な取消し更めて元の條約に從ひ期に先だつて右の兩港兩都心開市せん事心請求す此 七日か以て大坂に到り幕府の閣者に面會せん事か申通したり其要請の趣意は幕府往々條約に違背して信か條約各國に保 定説なきな憤り頻りに江戸留守の閣老参政外國奉行に迫て議論に及へさも右に避け左に遁れて更に要領を得ざりしに付英佛 使は此前よりして是非さも約に從て開市せしめんさ注意する處あり又是迄幕府が因循にして往々條約に從はず常に反覆して 能登守英佛初六ケ國へ奉使兵庫新潟大坂江戸開市五ケ年間即ち千八百六十八年(慶應三年十二月にあたる)迄延期の談判を 心此請求な為なり若 たる延期の 皇帝の朝廷に

声 か取消して先期開市を請求するの不條理なるを知れざも如斯せざれは開市は無覺束を考へたる權宜策なるへし大坂にては して之を處理すへき乎は一大評議なりき 報道に由て四 一國公使が軍艦を率て上坂し此請求かなすべしご豫知したる間もなく果して此來艦に會ひたりければ如何に

九月廿一日長防御處置ノ儀二付 公方樣御奏聞

候樣重 無餘儀 坂表 奏聞 松前伊豆守ョ 候此段奏聞仕 杜置候通 テ申 早々罷 旌旗ヲ進メ伏罪相糺可申奉存候尤モ兵機緩急其外篇ト熟考之上遠算無之樣處置可仕 達候得共今以戸發坂之模樣無之此上彌蓮背二及比候八最早寬宥之取計モ リ封物ニテ差上候様申聞御 登り リ修 候 候樣 理順 中達置 序ヲ追ヒ不審 候處登坂 1 延引仕 件篤 城付へ 下糺問之上夫々處置 候 相渡候書付 = 付自然兩人差支候 可仕奉存候毛利淡路 長防處置之儀ニ付テ 八外末家幷大膳家老共出 ハ無テ 難仕 吉川 監物 候 奉存 二付 坂 大

九月

御

諱

聞食之賜御暇候猶長州一學相濟候ハ御用之儀有之候間早速上京之事無テ被

仰

出候

言上之趣被

右相濟廿三日二條 御發城 伏見ョリ淀川通リ御通 船大坂城へ還御アラセ ラレ 汉 1)

戊辰始末に日 將軍家親ら上京あつて其旨奏聞(九月廿一日たるべし)に及ばせたり 趣意を聞かざれば召に應し難しさて勸告を聞入れざる旨帶刀より申出たりければ然らは兵を國境に進めて其罪を問ふべして に三家老を戮して犯関の罪を謝したるに幕府は倫是に足れりさせずして再征の兵を起したり幕府の所謂冤典さは何事ぞや其 安禁守殿は重職野村帯刀かして幕府は長州か寛典に虚せんさするものなれは上坂有て然るべしき勸めらる」で雖も長州は量 1 幕府は毛利の末家吉川等の召に應せざりしに因て松平安藝守殿へ長州た戦諭すべき旨を達したりければ

加

部豐後守松前

伊豆守事

叡

慮之趣被

為

在

被

恒

沙

#### 十月朔日 朝 命ヲ以テ御老中 官位被 召上謹 愼 被 仰 出

左之通 被 仰 出 候此 段 वि 申上卜 書付 御 老中 3 ŋ 候二付官位 御城 附个 相 渡ス 召上 候且於在 所謹

相 待候樣 御 所 3 ツ被 仰出 候依之御役御免被 成在所へ罷 越 愼 可 罷 在候

幕府衰亡論に 老に通 守兵庫に赴て談判を取定むべき旨を達し以て一時を彌縫するの計を成したるに此事早くも京都の聞く處さなりしず たるに外國軍艦攝海に入津の事が聞くや否や在京の諸藩有志者は諸所に會合して兵庫開港の得失利害や橫議し 事か望み閣老阿部豊後守は松前伊豆守で連署の書面な各國公使に送り兵庫港先期開市の事は諸したり來る二十九日迄に豊後 當らんさ論し上下倶に騒然たり依て幕府は外國軍艦の攝海に在るは禍機や招くの危殆ありさ憂ひ一日も早く共速に退帆 會津藩士の如きは兵庫應接は城下の盟に同しけれは將軍家は斷然拒絕し玉ふべし彼聽かずして兵を弄さば會藩進んで其衝に 十月朔日を以て阿部豊後守松前伊豆守事 知し以て公然幕閣の黜渉に干 日 く幕府は閣老阿部豊後守かして外國公使に應接せしめ又閣老か上京せしめて條約 逃するの質を示したり 叡慮も被爲在候に付官位被召上且國許にて謹慎御沙汰可相待事で轉奏より在 勅許の事を請はしめ 又京都守衛 朝 せん 延は

一此時阿部松前が與へたる先期開市の 約は後日江戸の談判にて取消さ相成たり

戊辰始末ニ日ク 義ナリケルニー橋殿ハ諸侯スラ制シ得ザルノ今日ニアツテ等テカ外國ヲ 以テ獨豫チ申入レ長州處置 朝廷ニハ外國 ノ事チ急ニシ給フベシト議セラレテ先の其事 ノ軍艦同近り大坂二入り來リシ ハ大事也征長ノ事ハ差置テ先ツ掃攘 制シ能フベキヤ兵庫開港 定マリタル處大久保一藏ハ二條關白殿へ参リ ノ一件 ハ征 te 及フベシト ノ事急ナルチ -征

ノ不可ナル謂以チ論シタ

候テハ 內 九月廿 加 年確乎不被爲在御動 マ事 部豊後守樣松前伊豆守樣御應接之上開港且十日之期限 知仕候就テハ兵庫表之儀 八日薩藩大久保 皇國之存亡未曾有之御國恥干載御取返之期有御座問敷實二人心之向背三 ノ御儀ハ無テ拜承仕候ニ付乍恐聊苦心仕候義ハ無御座候 一藏ョ リ關白殿下へ 帝都近り殊ニ海内之要港ニテ素 差出 タル 書面 日ク此度兵庫表異舶米着之趣意柄詳 被相究候二付 = 1) 大樹家不日御上洛右事件 ヘト 財許可被爲在義トハ不奉存器夷初テ襲 モ自然依申立候趣御動 相拘莫大之御後難 二亦 知 奏聞可 ハ不仕 此 班 御許容被 候 被 奉存候 F. 米 E 過

御座候間御先鋒相勤盡死力轉奉報御國恩度御座候間兼三被聞召置被下度此段謹三奉願候樣重役共申付候 彼ヨリ輕學之振舞王候 諸侯方急速御召二相成建言被 ハ、速ニ 一打排被 聞召候上 仰付度左候ハ、弊邸當分人少ニハ御座候 皇威顯然相立候樣有御座度奉存候左候 1 卜玉修理大夫大隅守無テ 日間毛相懸り候儀二付强情中張萬

前日二變り寄二長州ト同盟之約ヲ結ヒタリソハ西郷 1) IV = 公卿ノ内ニハ薩州ノ中處ハ最ナレト議シ給フモノアツテ朝議一變ノ御模樣ト ヲ悟リテ西郷之討幕論ニ一致シ藤長合同之證大ニ行ハレ大隅守殿之公武合躰論ハ最早薩州之有力者ヲ制スル能 同意シ類リニ其周旋チ勉メ本年五月 シモ幕府ハ之レチ知ラサリシナリトアリ今其詳 將軍家御親發 ナルチ署ス 古之助が長州征伐ノ時ニ際シ筑前福岡ニ至リシ時同藩月形仙藏早 ノ比トナリテハ小松帶刀大久保一藏 ハ相成リタリ薩州 ノ諸士モマ ハ長州初征之比 タ幕府 ノ助 ヨリ クベカラザ ハサル =/ ラ洲 川勇等 至 n

七三 IV 橋殿怒り給ヒテ朝議常ナキ事掌ラレス如キ有樣 ~" カラズト申立テラレケレ ハ九月廿三日之事也 ハ二條關白殿ハ官武ノ乖離ヲ慮ラセ薩州同論之公卿ニ申諭シテ其奏議ヲ斥ケ幕府之請ヲ許シ給 ニテス何トモスベキ様ナシ将軍家ラ初メ臣等二於テモ職ヲ辭シ奉ル ノ外ア

#### 十月朔日將軍 職御 節退 御奏 聞

同 日 德川玄同 様ヲ 以 テ闘 白 殿下 御差出

リ上 臣家茂幼弱不才之身ヲ以 **宸襟ヲ奉安下萬民ヲ鎭** 是迄叨 4 IV = 不能加之國 征 夷之大任 ヲ富シ ヲ蒙リ乍不及日夜勉勵罷在候處內外多事之時 兵ヲ强 シテ 皇威ヲ 海外二輝 シ候 力無 二
膺

= 職掌ヲ汚シ可申ト痛心之余リ胸痛 强警 閉罷在候然ル處臣家族之内ニテ慶喜儀 1 年

1)

間

仕

闕下 家茂之時 右慶喜 ----罷 在事 1 如 務 ク 諸 御 = 沙汰 事 モ 通 御 達 委任 御 仕 座 被 候樣奉願 大任地可 成 下 置 申奉 1 候樣 存 偏 候 -奉希上候尤當今時務 -村臣家茂退隱慶 害 ノ儀 -相 續 -付 為 什 ラ 政 > 以 務 別紙 相 影 奉 候 聞

亚 十月朔 日

仕度 ラ鰤 相戾 處 講 格 下萬民ヲ 必 下 应 候 デ 1 \_\_ 27 1 淮 候 姑 勝 候 和 不 27 7 テ 膺懲之 然下 皇國 之利 罷出 7 得 移 元 料 變 紀 1) 7 當今第 差 共 條 鬼 TIT 候 你 共舶 シ 安署 生 無謀 怯退 御 用 THE STATE OF 無覺束假 盾 富 是 テ宇內之形勢ヲ熟考仕 彩引 1 典 天 儿 民 叫 兵庫 寫 設臣 强 之持接 見 如 申 学行 之 廃 爛 縮 地 七 毛 取 1 難被 何 中昌一十 之急務 来 香 港 シ ラ 家茂於テ 1 自 被 袋 メ節 樣 -20 分 漸 相 然 ~ 為 渡 行 成 御 \_ 此 \_\_\_\_ 1 tr = 1 致間 氣 祖 モ 時 就 78 艺 張 外 相 相 1 候 時 盛力仕 先 危 勝 種 開 數 何 條 系 テ 成 毛 3 E 卒改 算有 敷旨 ノ志 的之脈 職 々論 存 候處 右 不 1) 21 ---彼 得 堂 相 是汇 人 御國 王 之候共 談ヲ 其後 斟酌 止ノ 候處 \_ 外 テ 相 同 始 猶 1 報 條約 係 種 所 被 立 床 ハ 不 17 勢 近 外 Ł 不 杜 仁 改 17 長 外 御 1 可申志 來追 泛制 The same 四 ラ 書 仰出 交拒 管 不 シ 7 -圆 garle up with -小 應接仕 遂 候 採 原 TI 以 義 心 力 有之奉 去虛 々 環 勍 罷 絕 ŋ 候 共 以 テ 此 -許有之 變遷 之質 海之 願 1 貿易之 趣 不 F 征 却 1 容 候得 候 儀 奏聞 存 等之處置 -モ テ >> 御 致 有 有之候 存 御 相 Wii 11 易 折 被 洪何分 座 候樣 柄長 利 候就 ヲ 至 之間 和 山山 侵 V. 當 初 7 候 仰出 御許 親 \_\_ 13 間 篇 以 IIII 内 敷 目 7 ラ 7 東 テ 談判 承諾 立若 結 沙湖 テ 何 容相 敦 1 17/1 1 = 1 誠 III. 付 陛下 育 多 既 V 4 -長追 皇则 有 不仕 \_ 11: 以 北 件 वि 成 思召被寫 臣家茂於テ 17 -萬民 低 日 College Street モ 成支 候儀 光年 無ヲ テ 子 他 春 起 薇 富 制之 歎 去 = 7 通 攻 リ終 际 钊 7 迚 7 國 35 -設備 平論 功ヲ 视情 然 分作 掠 强兵 敷態臣 無謀之 テ [7] y 1 顶 训 互 \_-10 7 ----恐衆口 途上 可 受候テ 大 [in] 計 於 被 迎 =/ 1 ---策相 于戈ヲ 富强 训 家茂 派 水 亦追 御 坝 以 テ 許 化 恢 更 亚 外 候 城 Tie. 交不 開 治 拉连 御 5 度 15 制 7 ---13 松ラ 及之循 御 仁德 動 候 心 鎖国 11 版 家之存亡 尔 111 利 0 :5/ THE 候 彼 似 張 7111 候 1 1 願 不安 候樣 之舊 流 11: 他節 為 風 5 -}-= = E 時 候 7 ラ 御 4E 無

歎號泣之至奉存候尤外夷 速 之任 七日迄兵庫港へ為差控候間成丈早々御沙汰被成下候樣仕度此段奉 ラ荷候 如何樣英武之御國ニ候共萬一內亂外版一時ニ差添西洋萬國ヲ敵ニ引受候 ノ御安危 勅許之御 職 掌 = モ 三於ラ 沙汰被成下候八、 拘 リ萬民塗炭之苦ニ陷 如何樣御沙汰御座候共施行仕候儀何分二 闕下へ罷出 實祚之無窮萬民之大幸無此上千々萬々奉怒願候誠 候樣相成候テハ深ク奉恐入候儀ニ付精 ツ候 ハ必然之儀 誠 ニ以テ痛哭慨歎之極 モ 難忍奉存候依ラ前文申上候通 奏聞紀 候 テハ 々盡力遂談判來 假 終 モ 治國 二不堪 ۱ر 安民 悲 w

幕府一衰亡論に曰く坂城にては某夜(原書二日の夜きすれきも日次齟齬の如く誤りあるべし)た以て阿部松前朝證の通知に 病を稱して朝せず以て朝廷の上疏に對して如何なる處置ある乎を待たれたり を保たすして東下あるは臣禮に飲る所あれば先つ二條に入りて朝命を待ち玉ふべして競き再び將軍家入京して二條城に入り 延に差出さしめ將軍家は其翌日大坂城を發し伏見に至り玉ひしに一橋尾張會津桑名の諸公侯は將軍家に伏見に會し其上疏命 勅許か望み來る七日迄は外國軍艦か兵庫へ差控させ候間早々御沙汰あるべしこ乞ひ德川玄同かして此表か京都に持零して朝 は徳川氏復た天下の政を行ふに由なし若し將軍家は斷然辭職あらんにはさ一決したりけれげ將軍家茂公は其議を適當なりこ 接したりければ其翌日を以て尾張紀州を初め閣老參政大小目付諸有司皆公堂に會し將軍家の面前に於て評議に及ひたるに將 嘉納し乃ち二表が具して世第一には某辭職して將軍の任を慶喜に譲らん事を乞ひ第二には鐵國の不可なるを試き條約の 軍家の重臣を朝命にて進退あるは是朝廷にて正しく將軍家を牽制して其權力を奪はる」の處置なり將權を朝廷に奪はる」時

戊辰始末に曰く 將軍家には兵庫の談判切迫也で聞て急き京都より大坂に歸らせ(廿四日)拒絶の談判に及はしめ給ふで雖 時た以て外夷を殱滅し神州の威武を輝すべしさ論せられ諸藩にも彼れ軍艦を擁して近畿に迫り暴威を以て朝廷を要し奉る無 禮此に至て極まれば宜しく斷然掃攘の擧に出づべしさ論するものあり薩州及ひ因備の諸藩は外國公使が此要求た爲すも畢竟 し奉りて 勅許を請ふべしき迄に切迫して督促日に急なりければ朝議以ての外に沸騰し大原左衛門督殿(重徳卿)の も英國公使は更に聞入れず幕府にては散障あらざるに京都の爲めに妨けられて叶はずさあらば兵を率ひて入京し、皇帝に謁 ・更が其謀に與かるものあるによれは先此徒を誅して然る後に談判を爲すべして論して内には長州處分の難事あるに外には

兵庫開港た迫られて幕府は實に其困難たきはめたり加之京都にては一橋殿此機に乗して隱に將軍職を署み給ふの心ありない れ直に大坂を發して鱔東の路に就かせられんさす松平肥後守殿は此報が得て大に驚かれ單騎にて伏見へ馳せ付き將軍に謁し 聞えて今は禍蕭將の内に在る如きのおもひあるにいたりければ將軍家には遂に將軍を一橋殿に譲らん事を て切に御諫言ありし處へ一橋殿弁に松平越中守殿にも續ひ、馳せ來られ共に諫言を上りて上京な物め参らせたるか以て始て 橋殿に異心なき事も分りて將軍家には帰東を思ひ止きらせたり 初延に請ひ申さ

將軍職御辭退之儀二付御建白書御差出被遊

此際御立 家ニ於ラハ左之通御建白書御提出猶二印之通御口上ニラ被 仰立之處三印之通 仰 出

ζ.

久

1)

「但二印之條ハ御不用ニ可被成旨松平伯耆守殿ョリ申越シタル由筆記アリト雖モ暫ク其儘

スし

申折 候 動 付御留申上 將軍 得共一 活 職御辭退乙儀 之基 柄 村 應 b 可 萬一 申 **仮ハ不仕候へトモ** 相 上置候萬 右御辭職 成 付 テ 天朝へ御願立可被遊哉之御樣子相伺候右八誠二無 > 々御遺策不被為在 天 御 下ノ 願 長 立 1577 爲宜カ ノミ 御處置一 = テ IV 御許 間 候樣猶御評儀奉 條 敷 容不 且 忠 慮 異解 被為 心配 波來御應接之一條年有之皇國之人心居合不 在內 仕 願 候 候事 右等 御動 座之御儀 1 申 上候迄ハ無之御行 餘 接御 抔御 座候 事件 テ ---TIJ 被 屆可 猶 更人心 為在

十月

二即

當今異船攝海へ相迫り彼是願立之事件二付 公方樣御東下之御催 モ被為在候哉之御樣子二付而 + ·月二

日

將

軍

職

彻

辭

逃

之御

内意

被

仰

出

間 何 V 公方樣 ナ 御 東 y 下之上 þ 思 モ 召 被 ヲ 御 以テ只 仰 脈 付 下 御警衛 被 今之內江戶表御警衛 成 下 私 1 處乍 儀 尔 公方 及心 樣 配 御 h 仕 3/ 供 候 ラ 被 = 東下 付 仰 征 可 付 长 仕旨 東 御 下 先 仕 手 被 總 御 警衛 督 仰 付 拜 被 相 命 成下 勤 仕 甲 御 候樣仕 度存 座 候 念 度奉 h ---御 毛 願 右 座 候 候

事

+ 月

FII

段

々被

當

地

= 被 仰 任之 立之 御警衛 趣 御尤之低 御 勤 被 思 召 成 候樣 候得 共 = h 橋中 1 納言殿下坂之上任 意 候 東 橋 中 糾 阪之御 言 殿御警衛人數御 警衛人數 御 引渡 引渡被 3 相 成 候迄 濟

候

紀

伊

中

納

言

殿

常 地 御 發 足 被 成 候 樣 被 仰 出

於大 坂 城 牡 升 之間 松 平 伯耆守 海達

閉 方今內 被 為 外御事 在 候 付テ 多之折 ハ ---橋中 柄 納言 殿永 宸 襟 々京師 ラ不 奉 安御 = 被 近任之事 次第柄モ 務 有之御 = モ 被 相 職 掌 通 候 = 於テ = 付 御 中 納 痛 言 心 之余御 殿 御 相 續 胸 御 痛 政務 御鬱

御讓 被 遊旨 御 所 ~ 御 願 置 被 爲 在 候 此 段 内意 申達置 候 樣 = h 1 御 沙 汰 候 事

海道 今般 還 御 御 所 मि 被 被 遊旨 仰 Ŀ 被 趣 仰 出 モ 候事 有 之候 = 付 明 H 大 坂 衣 御 發途 允伏 見へ 被 為入 御 泊 夫 3 リ東

十月三日 1御奏聞 1 儀 = 小 問自 殿下 3 1) 被 仰 出

九四

#### 松平 肥 後守 御 渡

1 大樹今般 存 四 念輕 B **参内前** 心 天 順之 朝 條 臣 趣有之處 下 1 始末詳 1 作 法 御許容モ -= 自身可 有之間 被奉 無之御 敷 事 奏候事 被 暇 七不 思 賜何 召 候 依 時御 テ歸 用 府 可有之モ ノ儀 御 差 辨 計 止伏見滯 折 柄自儘 留 被仰 --退坂歸 出 候明

府

#### 十月 四 H 條 平寸 前許之儀奏 E

之候テ 早 關 職 可 國 此 K 務 申 7 下 程 實 敵 ---~ 1 朝 於 以 罷 松十 = 1 許 引 外 退 出 テ テ 平 极 如 不 帆 直 103 船兵庫 成 何 容 候 = 1 樣 1 可 易 仕 時 候樣 申立旨 去 1 找 御 慕 迚 港渡來 = 仕 府之存 ラ 沙 無 度左候 洪 謀 申 陛 條 御 張 = 亡 種 座 干 約之儀 1 得 萬 候 戈ヲ 々力 1 姑 共 足 1 7 改テ 如 7 動 施 7 何 行 覆育 差置 盡 シ 樣 仕 候 シ 應 候儀 終 勅許 = 被遊 ^ モ = 21 接 盡 必 仕 有 何 候 ハ 力什 來 御 之候 分 勝 資 = 仁 3 N 外 德 -1 樣 利 モ 派 國 日迄為 菲佐 無覺 申立若 = 之御 船 忍 毛 安危 退 永 東 相 帆 存 戾 假 相 幕 仕 候 控 府 1) = 分 候樣 間 假 候 E = 於テ 右之虚 拘 時 -~ 1 取 モ 1) 1 計 治 萬 取 用容 モ 篤 民塗炭 गि 四 算 何 計 申奉 安尺 有 兼 1 V 候 400h (0.000) 存 思 候 1 1 王 1 候 任 73 苦 共 御 • 被 彼 7 1)tj 許 為分 洋 荷 陷 容 湖 候 " 無

+ 月 14 日

笠 原 壹 岐 守

小

松

平 平 肥 越 後 中 守 守

松

中 納 言

橋

六九五

飛鳥井中納言殿

野々宮中納言殿

此 殿小笠原 IJ 夜松平修理大夫初十五藩之家來三十六人ヲ 此 日御相 豆岐守殿へ被遣タリ 談 ノ儀有之旨之御直書持參御使トシテ御家老橋本六郎左衛門ヲ京都松平肥後守 御所へ被爲召條約 勅許之可否御諮問アリタ

勅許被 印出

被爲得止別紙之通り被 此度兵庫へ夷舶波來ニ付昨四日大樹ョリ一橋中納言松平肥後守小笠原壹岐守等ヲ以テ段々逃テ **言上有之徹夜至今曉諸藩ヲモ被爲** 仰出 一候事 召御諮問之處十二八九御許容ニテモ可然ト衆說暗合誠ニ不

條約之儀 御許容被為在候間至當之處置可致事

大樹

別紙之通被 可申諸藩衆評之上御取極可相成事兵庫之儀ハ被止候事 仰出候ニ付ラハ是迄之條約面品々不都合之廉有之不應 **叡慮二付新二取調相伺** 

幕府衰亡論に日く是之同時將軍家辭職退隱難被及御沙汰の旨心被 難きは視易きの道理なれば將軍家は猶も押返して此分にては取計出來不申を奉答あるべき筈なりしに當時將軍家の側には然 るべき該静忠告の長臣も無く概れ皆將軍辭職を喜ばさるの輩のみなりければ枉けて將軍家が勸めて此 勅龍承服い請書か差出さしめ將軍家一旦の決心も無効に歸せしめたりき 仰出たり此御選にては連も外交上圓滑の處理に至り 動に満足せしめ遂に

に各國軍艦をして攝海を退帆せしむるを得て僅に息を吐く事を得たり には何等の語ありでも兵庫はかならず開港すべし須らく江戸に於て其談判を取極むへしる閣老連署の書な寄せ漸く十月八日 斯て幕閣は各國公使に此勅書を示して恬さして愧る色もなく勅書に兵庫開港被止さあるは違約如何を詰らる」におよひ勅書

たるな以て漸く横濱に退き本國政府の命を聞べしさて暫く其談判を緩めたり 始末に曰く 英國公使は類りに開港勅許なきを怒りて嗷々したりけれても幕府は佛國公使に謀りて百方商議に 3 よひ

前段 勅諚 1 御請十月七日左之通 被 仰上

之非ヲ 仕奉 是迄 之症相 被 臣家茂幼弱不才之身ヲ以 存 仰 1 不行 候依之謹 出何共當惑仕 改 發難堪大任奉存 テ 日 屆 新 1 ラ御 之徳ヲ 御咎 請 候素 メ無之加之難 修 候處 奉 テ大任 申 3 3 リ決心仕 上候 去浮虛存質實 3 1) ヲ蒙リ內外多事 被 及御 候儀今更難 叡慮之程 政 沙 道 汰 確然 1 思 7 ノ時 1 止 þ モ 相 寵 再 不 = 立 願 顧 命 膺リ寛 仕度奉 上 ヺ 退隱 漿リ 安 = 1 職掌ラ 泛 存候 願書差出 感激之餘 襟下 得共 汚シ 保萬民候樣乍 猶 病 候 再三再 處難 可申 7 推 且 被 =/ 近來胸痛鬱 テ 四熟考仕 及 出 不 及勉勵 勤 御 仕 沙 汰段 從 候 處 閉 山 前

十月一 五 日 諸向 住 吉村 及 布 大 令 坂 市 中 取 締 方 被 仰出

同日右御

請被

仰上

=

付

テ

1

諸事

御奮發御勉勵是迄之通り御政務御掌握可被遊ト

1

上意書御

老

中

3

IJ

ス

同 部豐 後 守 IJ 被 相 渡

亂 1 外 モ 國 1 徘 人 徊 渡 致シ 來致 候儀 3/ 居候 モ難計候間固所出張之御人数ニテ取 = 付萬 住吉村邊 ·
E 陸等致候 儀 統向 E 有之候節 嚴 重御 心 粗暴 得 被 ノ學 成候樣 動 = [ii] 王 H 可 及制

持場 1 義 御 猶 層 嚴 取 重 掛 相 心 間 得若 怪 敷 毛 候 1 見掛 候 ノ • 速 = 召 捕 候樣

松前

伊

豆

守

3

1)

書

取

7

以

テ

相

渡

候

間

可

得

其意旨

=

テ

大

坂

御

城

代

3

1)

相

渡候

書

付

六九八

長防

處

置

御

y

近

=

毛

相

成

付

テ

ハ

間

牒

之者

潜

入

1

程

毛

難

計

候

間

市

中

其外巡邏之面

K

可

致

+ 月七 日 松平 肥 後守 御 政 事 御 相 談 被 仰 出

於二條御 城 松 平 周 防 守 3 ŋ 被 相 渡

松 平 肥 後 守 事 兼 テ 御 政 事 御 相 談 之儀 被 仰出 有之處當今不 容 易 御 時 節 = 付 猶 叉 厚ク 申談

十 分 = 取 計 候樣被 仰 出 候 間 其 段 可 被 申 £ 候

十月十 松平伯耆守 日 橋 3 リ奥 中 納 御 言 樣 右 御 筆 政 ラ以 務 テ 御 被 補 相 翼 被 渡 仰 出

此度 政 務 格 御 補 别 之被 翼 之儀 為 被 蒙 仰 出 御 别 寵 テ 命 十分 御 請 = 1 御 被 助 力 仰 被 上 在 候 之 得 候 共 何 樣 分 被 不 仰出 容 易 御 候 時 節 = 付 橋 中 納 言 殿

御

十月十一日 右之通 御 リー 政 務 橋 中 際御 納 言 勉勵 殿 被 被 遊 度 仰 出 h 候 間 此 段 मि 被 申 上 事

板倉伊 賀守 3 1) 被 相 渡 以テ若山へ達え スチ

先 日 東 歸 存 立之儀 不 東 處 却 テ 從 御 所 厚蒙 寵 命 候 事 恐 入 畏 候 已 御 請 申 E 候 付 テ 1 此

上 際炮勵 寫 皇國 政 務行 屆武備 充實安 **宸襟候樣致度存** 候間 同 右之心得 7 以 ラ 彌 可 勵 忠

勤候

十月十 H 毛利家末家等 呼出 ノ儀 於京 都 藝 州 ~ 左 1 通 1) 被 仰 出

松 平 安 死 守

孫 毛利大騰父子伏罪之儀御疑惑之廉有之候二付右為御礼大目付永井主水正 郎 陸 地 其 地 被差遣 候間 最 前 相 達シ 候通 リ末家弁家老之內且奇兵隊中重 御 目付戶川鲜三郎 立候者 E 三四四 人十 松野

到 着汽留 口 被 置 候

月

限リ廣

島

表

罷出候樣大膳

~

可被相達候最自然末家弁家老共同

所へ

差出

候

八大目付御

目付

+ 月

十月廿七日 公方樣御 在京中大坂御 守衛御城中折々御見廻り被 仰 出

松平 伯耆守ョリ於京都被 相 渡

紀 伊 鹏 家 老

々 御 勤 在 一番之儀 京 中紀 伊 ハ 殿大 前 々仕 坂 來之通 表 御 守 衛御心 リ相 成候間其段可被 得御 城中 折 々御 申上 見廻リ被 候委細之儀 成 候樣被 1 在 坂 御目付 仰 出 「候最大 可被 談 坂 候事 御城 內外所

月

右之通リ候處十 月 朔 日京 都 松 平 伯耆守

ョリ左之書付

差越

紀 伊 殿 家 老 衆

等御着 御 在 京 坂前 中 大 日 坂 3 表 1) 御 守 衛之儀 御 在城 中之通 此 程 被 リ相成候間最早御 仰 出 候處 御 下坂 見廻 可被遊旨被 ツ等 二不 及候間 仰出 其段 候付 可 テハ 被申 內 上候委細之 外所 人女勤番

儀八在坂御目付可被談候

十月

+ 小 笠原 月 十 意 九 岐 日 外 守 3 國 條 1) 封 約 書之內 物 = テ 異 被 議 相 渡 御 尋

紀伊殿家老衆へ

答之儀 右書 今度 在 願 之候 付 被 及 小 外國 取 笠 仰 1 計 原 立之 船 . 候旨 無 兵庫 壹 岐 御 趣 守 覆 脢 被 表 日 瘾 日 出 渡來 1) 聞 御 封 見 御 食 込之 候 飛 物 申 脚 立之 = = 付 趣 = テ 大 京 趣 7 至 坂 以 當之處 何 30 書 彌 分 日 1) 切 7 面 以 置 申 迫之次第 御 來 テ 申 口 候事 致旨 相 聞 渡 百 被 被 時 候 勢不 由 成 仰 -候 得 テ 此 出 御 度 就 止 用 回 儀 テ 人差 被 27 モ 有之 先 申 出 年 F. 外 候付 候 相 國 觸 申 條 候 條 約 上 候 約 書之內 上 御 許 不 容之儀 取 異 敢 議 御 被

板 倉伊 月六日 賀守 征 3 長 1) 被 ----付 相 渡 石 州 路 ~ 御 人數出 張 被 仰

紀伊中納言殿

毛利 次 テ 第 總 郎 人 遊 御 大膳父子 出 數 州 廣 張 被 差 島 गि 伏 被 向 表 罪之儀 在之候 候 被 間 遣 御 大膳 先鋒 寫 御 軍目 疑 感之康 末家弁家老共之 御總督之御心 付落谷監物 有之 -得 付 In 內月 部 ヲ以テ十二月十 右 爲 金 奇 御 太郎被差遣 私 兵隊之中 大 目付 之者 候問其段御 日 永井 限 y モ 主 石 同 水 州 所 正 心得 路 御 ^ 呼 ~ 目 御 出 付 可 被 人 3/ 戶 數 承 成 川 候且 被 乳 鉡 差出 又攻 模樣 郎 御 松 沙 口 野 = 之 汰 依 孫

別 紙

藝州口討手

之先安藥守八人數差出

松 平

近

江

守

安藝守へ附屬

軍自付

松野

八

郎兵衛

松

平

安

藝

守

井 伊 掃 部 頭

軍自付 黑 田 五 左衛 門

御中軍先鋒

一之先

藝州迄出張

掃部頭二附屬 井 伊 兵 部 沙 輔

榊 建 原 部 左 德 部 次 大 輔 郎

軍目付 能 勢 惣 右衛 門 守

軍目付 松 平 生 兵 部大 主 膳 輔

御中軍先鋒 二之見二番差圖次第出張

七01

軍自付

松 平 Ξ 河

御中軍先鋒

二之見差圖次第出張

軍目付

酒井

數

馬

松

平

越

前

守

應援

石州口討手

應援

軍目付山岡十兵衛阿部主計守

軍目付 長 坂

Í

鎗九郎

軍自付 奥 軍日付石川八十 松 龜 平 井 津 右近 富 岐 將 太 郎 守 監 郎

**性** 人 不 因 幡 守

應 援

同 斷 上之關口討手

差圖次第出張

先鋒總督 御人數石州路~被差出

軍目付

落

合

將

監

紀

伊

中

納

言

殿

軍目付

阿

部

進

太

郎

松平

隱

岐

守

第差 出圖 張次

軍自付

源

訪

左

源

太

松

平

出

羽

守

軍目付 竹尾 軍目付 松 伊 松 曾 平 平 達 我 式 遠 權 回 戶 部 右衛 波 江 大 郎 門 守 輔

守

水野

小

左衛門

平 森 大 川 膳大 主 夫 稅

軍目付

奥

七〇三

一之先

左京大夫ハ人敷差出

軍自付松平原 軍目付 軍目付第 軍目付 小笠原幸松九 小笠原 近 江 守 立花 細川 安藤 齋藤 助 飛 越 治右衛門 左京大夫 左金吾 圖書 兵 驒 中 守

軍自付 松平 松平 酒并岩之助 小見山 叉七 美 肥 前 守 郎 守

二之見

七〇四

田

靱

萱

岐

援

軍目付

小

笠

原

彦

大

夫

中

JII

修

理

大

夫

軍目付

溝

口

官

兵

衛

松

平

主

殿

頭

應

同 斷

萩口討手

之先 差圖次第出張

一之見

同

斷

松 平 修 理 大 夫

軍目付 大 間 鉞 太 郎

有 馬 中 務 大

輔

軍目付 有 馬 太 部

邑相守居臨機之取計可致旨被 右之通リ被 仰出候松平安藝守松平右近將監龜并隱岐守小笠原左京大夫八人數而己差出銘々圖 仰出 候事

板倉伊賀守 3 ツ被 相渡

十一月十一

日

御影村住吉村等御

警衛御免

紀 伊 殿 家 老 衆

樣可被申上候儀委細之儀べ 紀伊 殿御人數石州路へ御差出被成候ニ付御影村住吉村へ御差出シ置被成候御人數御引揚被成候

七〇五

御進發掛大目付御目付可被談候

毛

+ 御 -月十五 相 對 替 被 日 青山 仰 權 出 田原 寄合鈴木土佐守 拜領 屋敷ラ 此 御 方 千駄 ケ 谷御添 ~ 地之內ヲ右土佐守

十二月二日征長海陸 出 兵割 合 被 仰出

小笠原壹岐守 3 1) 被 相 渡

御先列之面 一候事 候 利大膳末家弁家老共之內且 = 付責 一々引續 口割 合其外御 + 出張

ノ筈

= 被

仰

出

候付

テ ハ

猶

別紙之割合之通

ツ被

仰

出

候間此段可被申

中軍之內壹番

隊并井伊

掃

部

頭

柳

原

式

部大輔等藝州表

出

張二番隊以

奇兵諸隊

中之者藝

州

廣

嶋

呼出

3/

承

彩

之上模樣

=

依

ツ總

人數被差

向

+ 月

上

藝州 表 海陸出張割 合左 乙通 y 可 被 相 心得候

陸路 出 張

初

日 目 H 貮 五 番 番 番 隊 隊 隊

番 隊 內藤若狹守

酒

井

稻

垣

五.

日

目

御

中

軍

日

目

松平伊賀守

儿

日

目

-

日

目

四

番

番

河 信 內 濃 守 守

番 踩

何 內 守

牧

野

七〇六

隊 松平丹後守

內 藤 備 後 守

松平讃岐守

七

日

目

德川玄同殿

海路出張之分

番 隊

拾 番 隊

拾 番

隊

右海路出張之分

拾

隊

拾

四

番

隊

拾

Ħ.

番

隊

御 中軍御 日限被 仰出 次第夫々割合出船 之積

陸路出立之面々荷物等見計船廻シ

右之通リ被 仰出候事

戊辰始末二日ク 大目付永井主水正御目付戶川鉾三郎松野孫八郎之三監察が廣島二至リテ長門之家老子召喚シメルニ 備後介ハ正使井原主計小田村素太郎ハ副使ニテ罷出タレバ此三人ニ向テ八ケ條之紀間ラナシ十二月廿八日ヲ以テ大坂ニ歸着

シテ差出シタル書付左之如シ

第一當春內輸爭論致シ候

ニ付大膳父子愼中ナガラ鎮靜ト

シテ出張致シ候段一

應之屆有之候得共

委細之事實分明ナラザ ル事

答

當春內輪爭論致シ候儀ハ政事向ノ儀ニ付藩中ヨリ起リ候事ニテ候中ナガラ其節御屆申上

候通り鎮静ト 3/ テ出 一張致シ 候事 相違無御 座候

第二當春之爭鬪已上鎮静二及ヒタル上八大膳父子前之如ク萩へ 引取り傾き 能在 ~ き處 昨日申

L 候 趣 = テハ今以テ山口 二罷在り所々巡行致シ居段如何之事

答 之爲 争 鬪 メ折 1 已 々巡行 一鎖靜 仕 候 候事 へド 最モ逗留中ハ E 尚 ホ 懸念之儀モ 萩表ニ 有之候 罷在 候通り謹 = 付山 ロニ罷在 愼 能在 候事 リ暴行之者

第三舊冬破却之山 口當春以來再築之評議致シ其修理 武器ヲ加 候事

答 題 與 山 -口 候儀 付 城 テ 1 ニテ再築之儀ニハ無之然 權現樣 要害之地故屯集所二仕置 3 リ其儘後世ニ 残シ ル處昨冬破却 候 置 八可然上 候樣先祖輝 申 被 合 仰付候ニ付草木ヲ切り拂 セ草木ヲ切 元 御遺言 リ拂と候處自然 モ有之且ッ先年攘夷御 E 候 h 城 跡 15 相 E

武器等間配之儀 ハ更ニ無御 座候事

第四 答 謹 中家來之者下之關 馬 候 趣 關來舶之異人卜 三付 公邊 = 對シ 懇親致シ へ來舶之異人ト懇親接待致シ 當地 候事 二於テ只今攘夷等仕候ラハ恐入候二付 相違 無御 座 右 1 近來 候事 公邊 ニテ外夷ト和議ヲ

公邊り御為

メト

存込

御結

E

被遊

= 應接仕 且薪水缺乏之品差遣シ候事

第五 當春所持之蒸滊船 一型人へ 賣拂ヒ方ニ付村田藏六之花押有之證書差出 3/ 長門 モ 其節 夷人へ直

答 = 所持 候且 應 對 致 長門夷人 之蒸漁船 3/ 候 事 釜損 直 = 3 一應對 候二付其後打捨置半候事故如何相成候哉賣拂上候樣之事 致シ 候儀 1 毛頭無御座既 ニ神奈川

見候ラ其望遠鏡ハ穢シトラ打割候事モ有之候此義

ニテ

モ

御察

シ下サル

~ 7

候

=

於テ先

年夷人ヲ

望遠鏡

ニテ

, 存

3/

不

申

第六大小砲 夷 人 3 ツ買 入レ 候事

答 大膳家來 三於 ラ 27 夷 人 ョリ直 二大小砲買入レ候モノ党人モ無御座 恢

第七筑前 ~ 引渡相成 候元公卿へ使者弁贈物差出 候右答禮卜 シテ 諸 大夫森寺大和守長州へ差越

答 筑前 者 贈物 ~ 引渡 致 シ 候 後 Fi. 王 卿 ノ可 へ使者贈物等仕 有之 モ 計. リ難の且諸大夫森寺大和守 一候家來 人王 無御 座候諸 h 申 藩脫走之者長州士上 ス Æ 1 長 州 へ答禮ト 中數 =/ テ能 キ使

越 一候事 切承 1) 不申 候事

第八淡路監物大 坂 一御 召呼相 成候處罷出難半段中立之段有之二於ラハ其意二任七外末家拜家 ベキ旨 再應御達シ之處終 \_\_ 及延 引 候引

答 共之內申合 毛利 P ŀ 淡路初 淡路吉川 九月廿七日迄二罷出 メ家來一統氣造 一監物出 坂仕 候 1 シ 1/2 公邊 7 存居候故强テ出坂仕 ニテ 如何樣之御 難題 ラセ 7 候 御 11 ^ バ家來共如 排 ケ嚴 科 = 何樣之所業 處

1 7

IV

~"

丰

右之廉々父子自判之伏罪申立ト言行齟齬致シ候ニ付昨日御尋其節答之趣猶書面ヲ以ラ事 仕哉 ト其靜方未々見込ミ付無候 二付 日 日 þ 延引仕候儀 ハ恐入候事 一情委組

可申 立

答 右之 以テ 幕府へ御奉公仕度奉存候勿論尺寸之地モ御切り割御取揚ヶ等之儀ハ速ニ存モ寄ラス 條 大膳父子官位御 々御答申上 候 稱號 次第 ニテ 元之通り被 別段御 成 姐 語仕 下三都之屋敷 一候儀 >> 無之哉 モ元之如 二本 ク被 存候 下 依 候 テ此 ノフ 上寬大之御 參勤 交代 候耳 モ仕リ 處 3

幕府一長、亡論に日く外國軍艦漸くにして兵庫か退帆したりければ左らば是より長州處分に取懸るべしさ大坂城に於て其處 しく大坂に駐留あるを以て土氣頗る倦て勢師の狀な顯はす斯る不利不和の軍を以て長州征伐は思もよらぬ事にして其敗績は めて幕軍の來るを待てり諸藩の物議は長州再征を不可也さする者多くして密に幕府に反離するもの有り京都の廷議は漸く毛 分手續を儀せしめられたり然さも長州征討の時機は既に一年前に經過せり長防二州の人心は皆戰論に歸郷して銳意軍備を修 家の存亡を定むるに足るべきの價値なく殆を兒戯に類する位の問答なりしのみ是にて將軍親兵の動止を斷せんを考へたる幕 自から其身を兩處の預門に置けるの阨に陷たる者にてありき期る情勢なれば幕議の長處分に於ける悪ぞ果斷勇進疾風迅雷 なるか恃み苟も長防二州か征伐して嚴に處分せさる時は幕府の威權は復天下に行はれさるべし假令外樣大名の內にて二三の 固より智者を保すして知れ渡つたり是の情勢を察知せさる程にもあらざるに猶止むるここ能はざりしは何ぞや他なし勢に制 閣の意見に根柢なきやか知るべき也 期を延すの尤も彼に利あるを以て宍戸井原の兩人を廣島へ到らしめたり而して永井戸川兩使の刹間は間條も答條も倶に毛利 の如くなるを得んや又悪ぞ其遲疑優柔に有用の時日を徒費せるを怪まんや此際に臨みて一縷の望を歸し一面には諸侯に向て 針して騎虎の勢に從へるの狀あり是か要するに慶應元年の冬に至りては進て**戦**ふも利なく止つて戰はさるも亦利なく幕府は は各々幕府の軍令に選び海陸四面より押寄て長防二州を粉盛にするに於て何の難きは之あらんやさ恃むへからざるを恃みて 幕命を奉せさるものありて出兵を辭するもの有りさいふさも意に介するに足らず大旆一たび進まば山陰山陽南海四海の諸藩 せられて自ら主たるを得ざりしが故なるのみ當時江戸留守の幕閣は大勢の已に變遷せるを知らずして類りに幕府の權威强大 長防の境界へ進軍を達しなから一面には藝州をして毛利大膳末家丼家老共の内を廣嶋に呼出す旨を達せしめたれば長州は戦 自强自喜したりき又京坂にては會津頗る勢力あつて進て此論に同意し將軍親兵の將校亦同しく戦論な主張して其勇な賣りた ければ此時に際し非戰說を唱ふる者は群衆の爲に異類に見做され加ふるに非戰說の時機も亦實は過去たるを以て自ら口を 一家を憐むの情を喚起して復前日の如く征討の斷行に輩固ならず而して將軍家の親兵は大旆江戸城を出てより半年餘

No 396 昭 昭 和和 六六 年年 月 月 三世 本配回三第 + 日日 發印

行刷 編 輯

> 南 紀 德 川 史 至自 第第 三二十卷卷

行 所 和歌山市字須町三百七十八番地 即 刷 所

發

和歌 福市 **芳** 太

Ell

刷

耆

和歌

新堀四丁目三番

地

福市

本

本 印 即 刷

所

者 者

和歌山市宇須町三百七十八番地 堀

發

行

內

信

郎 平

振替口座大阪四五八五二番



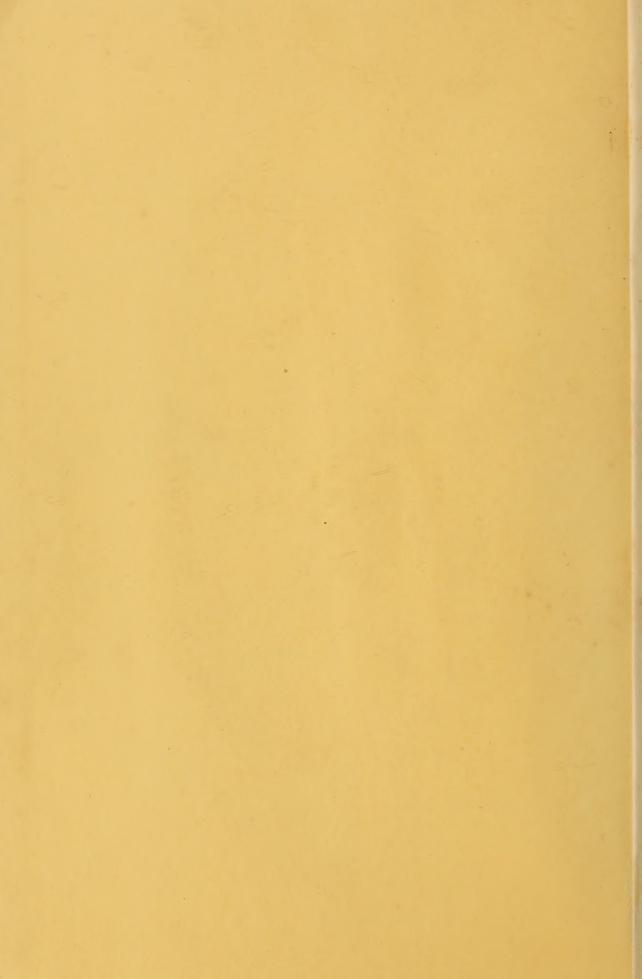





#### UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

#### WILLIAM H. DONNER COLLECTION

purchased from a gift by

THE DONNER CANADIAN FOUNDATION

